







## 夏目

漱

石

集

改

造

祉

版

杉浦非水裝幀







PL755.6 . 938 v. 19

| 草(s) ************************************ | 坊つちゃん・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | <b>産</b> な | カーライル博物館・・・・・・七一                        | 倫 敦 塔:               | 吾輩は猫である抄・・・・・三                             | 体                | 卷頭寫眞 (章獎·照影)                              | 「夏目漱石集」日                                          |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 務 5                                       | 暖か か 夢                                    | 下          | 行 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 | 火 蜂                  | ル                                          | 永 日 小 品抄         | 文 鳥                                       | 目次                                                |
|                                           | 著作年表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  |            | 道。                                      | 硝子戸の中抄・・・・・・・・・・・一六つ | ケーベル先生・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 思ひ出す事など抄・・・・・・三空 | 修善寺日記・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | する。<br>クレイが先生・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ |



こんな片輪には

りに突起して居る。 度も出會し

た事と

かい

を見た 50

所謂

人間と 0

いいか

のの見始め

6

あ

毛を以てい

確於

き筈の顔が

を以て装飾されべき筈の顔が一だと思つた感じが今でも残つ

\$

6

る。でのひらの上で

少さ

## 輩が であ 3 抄

0

烟を

吹与

支持暗% はい げら カン 0 此書生 3 は なかつたから別段 時何 但ななれ 5. 猫を か人間で一 を見た。 話答 だかフ の掌に載せら であ める。然し 0 然もあとで聞くと、 ・ 吾輩はこへで始め 名な 番簿悪な種族であ でニ は 時々我々を捕る 恐惑る がつか ま 浴ち附いて書きたりれてスーと持ち上 した感じが有つた計 ないませんの額に 其當時 L 時は いとも ~ーと持ちし 何とい つたさら 思はな それ 居る でる 7 人に見 た事を は

学ます。 立というも できない。 ことで生なる。 到等からいます。 分からなは して らな 眼から火が出た。 明智 から ないが無暗に眼が 何先 いの事やら めた。書生が 0 たが、 ないと思って のである事 暫らくす 裏きで くら考へ出 大変は記憶していて居ると、どさい が動き ずは神る 居る 廻意 ば ららく か自じ 此頃 胸が悪く が人間 はよい心持ち さらとしても どさり 知し て居るが、 な速力 つた。 が 0 なる。 1 -煙作 0

して見る。中学 を を思して出 ふと氣がい 何変で 3 がいて見ると書生は屋が、一でも見えね。肝心の好殺されると書生は屋が、一でも見えね。肝心の好殺される。 肝心の けんしょうだい かんしょう ると非常に痛い。 0 中へ楽てられたの る 眼を明 いて いと、 であ 居ら 出だ はなのそく れ ぬ位だ。 向記 どうし 40 上から意と出た 違って 澤なえを はて 大翟

> 仕方がない 廻きある 3 となく人間臭い所へ出 らよ 野にた して 対にもぐり込んだかなると思つて、 内語か 無り理り うと決心をし 減つて de いつて見たい 中りに這 何をで 風が渡 た。 \$ \$ 非常常 だ。 よ 泣き度くても摩 附い なた。 誰荒 た。 検え 垣等 は VI た。 \$ 日四 カン 此所 來二 6 ŋ 幕 食物 不思された K いへ這入つ オレ 其方 30 なも 池治をな ある そこを 又是知 0 出電 事で たらど 0 所変 ない。 左背 Ch 分字

其がら

陰とはよく」 に路傍に銀

五

8 力

三みのだ

訪ら此が短楽

0

穴崇

は今日

する時の 根如

通路に

死上 が

た れ

多 居る

知し な

れ カン

ので たなら、

土る芝吾輩が

隣家

もしいあ

竹垣

破影

7

0

吾な

輩は

## 漱 石 先 生 小 僡

自分の子供の時分の時分の日本に、先生は『硝子戸 がつて たに違ひな 住す 是も CA んでる 地で亡くな 生艺 出ださ 0 先艺生 動き たがら 慶應三年正 月 生がが の時分の思ひ出を色々に書いてゐる 同じ牛込區 が 7 とは、 本學 カま いふ事實の意識 そ ゐるらしく見えた。 思想 二月九日年 0 絶ぎ 强等 の生込の然も生 7 い機緣の一つにはなっ 0 0 な の西片町、 僅多 L そ 一内であつ であっ 力。 一の中家 カシ 0 五ら 四 亡くな H 3 Ħ. 先芸さ 五 から 牛気 --や『道草』の中で、 町き 0 早稲世 早も れ 0 0 から 亡なく 一次 た場所に近 一稲田南町 は 馬は 明治四十 はある特別の た ととまる なる前 道で 下是 -6 20 繋るれ

力> た。 ナレ 6 ع ば、 要をか 本気に カン 先芸 あ 知しな

る。 生 先然 先学 入學す 生がが 生家か 7 年であ 高等中學校 に歸か 來きた さらし の歌科 0) は 來きた 七次 を卒業 -) 年もの 0 年亡で -1-6

正常 正岡子に ŋ くべ 办> 介态 0 子儿 規はは 7= からざる C 办 規書 15 なつ of. から 作 作家夏目漱石を作る事になつた。 知し TI 存在で た れ かつたら 0 TS は、 40 あ か作家夏日で 凡なるこ 先生生 0 た。 此時 がその正 ŋ 春秋流に E:E が 石は 分范 げ 0) る 事を岡紫 北 は存える さん 言いへ た必ら の様言

中に亡くな に小説を書 残して行い なびと そ < んで る ら、 れ Sp B は ŋ do 7 П B 化言 小説を作る 正等 出汽 あ 熊金 な V は大學を卒業 た事を る。 <u>۲</u>" な 本 た雑ぎ さん 15 カッ 0 後に た正岡 行っつ 事是 から から 中 と思ふ。 神誌「ホ 田だ 0) の弟子の高強さり さら言い 先生 0) L と言つてゐたが、 3 L ŀ 發行を 熊な が、 h T 作者れ ٢ 0 カン ギ 代理を ら松山に行 ・スーと 點で 作 書名 さん、 75 何でも自じ 住む 『吾輩は 動に 3> ٤ 様に < 弘 め 正 文章を 先生洋行 古 動な 岡家 0) 1 分がで なっ 猫で さん 8 た。 6 を 行い 進さ 元 あ 7 そ 0)

> 77 弘 7

昭

和

然し先生

幼年時

代だは

し

たとは

言い

する

カン

0

二女宝

男を

生まれ

先生

生艺

先生はすぐ

・駐子

出だ

3

れ

また間

8

なく

III.s

15

カン

15

ゆら

是が 先生

ふ印象を

と先生の心

た其後 れた。

にどう

いふ因縁をつ

<

た

カュ

は

事是

細い

カン

に「道草」

上が我我に物語つ

始性は 6 先生は Ł た 4 が de de i. 大學を 或なな 11-40 do 何是 て「朝日 な など カン

物な

和 7

る様に、 生はその後婚に重 て自然に する 吐き事を血はで 生は、人を貴 も感じてゐたの た。 れ 出す 行い 0 0) 様に 非常常 は 先艺 事是 は あ 生 さら 事 る は、 先だせば 先され 人 卽 後婚んど毎年 カン などしで を愉 その その 力》 重なた 一の修善寺 て最後にはそ 心するに う 8 る の内生活に大回轉の気はなった。ないのではないのではないのではいいのでは、別に書かないのでは 総起を、 とする 所言 C あ 別で書か な事 より 北紫 15 様なに、 前に 作艺 0 ひつくるめて \$ めて置きたい カン 目馬 前に かとも 天元 様さ オレ 記で 自分を責め から 心持が 為めに 先づい 門る 唯能 あり け渡場にい 6 る。 を典を 人是 報 と思ふ。 人员問 全要語 命 感覚 知し 入い れの 主 よう ·5== を 15 非 5 3 世 雄特

年 月 15 宮 隆

逢るもの 産だ常に かい は 東だ 7 7 る。 抛禁 時幸 如ぎい るっ 0 居る 礼 と戦か た 5 0 而是 0 怒をつ R 0 あ 間影 板は 性党 所北北 遊話 はなっ -(: 内态 なら 7 もでいる 0 7 0 5 裏う あり ŋ 11 間ま 115 る 我生 オレ 方はで 儲 池岸 君泛 推, L 殊言 へ 所にが 白岩 5 ついた 製湯 先沙 が 小さ つい IJ 1 6 -頭言 谷等 しで 11 情管 145 猪い 元かを 水族的生芸等 大きまない。 辿がひ 4 頭影 易ら 0 -から だし ふね を 來 時幸 行い 明紫 0 あ 摩さ が高います。 ば な 迎彦 手で \$ 様で 座さ 交系 流系 なく のなの書子は 41 0 押站 间盖 向影 敷き 出汽 猫を表 **降**系 活的 同族 を 自じ 居る TI 会 5 七 ら、純語な 猫やな 正等 生态 分流 を 82 三さい 自然が が 共污 す 73 れ 茶な 親を一子部が 三字ではない。 一部らから楽 る 勝当子ニカ を 表に VI 6. 15 供管得产 加益 カミ · 12 非ひ 0

相談が手で之 斯から 念が されを 家艺 13 VI 位於 かり 住す 澄す カン を 此方食 問言 0 代言 為た 送さ 賴结 3 N ま 規きふ 樂り に現れて 約や權力 な of the んで F= 30 利り を 主なる 正言 -7 る から 文符 る あ ば 中 事とよ を持ゃ 自然人 3 んな 唯芸 -) 見み彼れ 7 が食で 事品 附。 日で 居和軍先 ま ら人間 人党 腕力 本、 75 間凭 關系 0 本 得う 0) すん 御には 主 から 开办 家電 馳を意言 何芒 あ だ き 走きも訴え ٤ 気きつ 対ないは教師 居<sup>を</sup>も 5 等 りのはは 15 を 其る必然観りて 永祭 力》 を

0

彼れ

祭さ

オレ

熱なてるが 時態に は 田だ 何変此元と 我也で時間で -1 よ がはない は た す 4. 7" F IJ 思蒙 0 で人と敗語出 其言诗 马员 1 がに凝 間は投きを 游 ts 出作 1117 事是 IJ 違が 書を出たに L た話と 37 TA を 勝る L 出だは 抔 ナー オレ 6 な ŋ た が らきずか を 出言 け 諸芸 四的礼 水 0 た 7 英心 新儿 俳芸 0 事 鳴な 12 電い 前手上 を 近党 雅红 元 な 493 つて IJ 來 4. 家 明空 た 6. た が、 此るの 後さやに ŋ 又差り 星台 75 · 主版主版

> し其を てるを 日号果装 水彩繪具 先发生 月音の 平介 F) 4. 島か O 32 浦航 1 月給言 0 7 n 1 型を目 思想 贝. 力。 -0 J. 居るつ p 軍 ともなり を of the 司社会 き 俳芸 名言 問言 る 上市粮机 此意居的 0 人公 何 住す J 作 げ 主人 から 欠や張は がの た 當等が 何だ大震み de H 來意 0 B 75 き を 8 0 皆然が V 75 0 どう ŋ 12 時急あ な 老 -1 包了 7 見み繪を間葉 網系 是社 る 2 7 居る を Ho 0 3 計場 來き を 6 提す一点が 下。其刻 当ち 1 ŋ 0 友い 人元 何答 決はい カュ 0 盛り 0 人でんで b 易 老 V カン 關力 な 心之 0 力》 紅金 n 2 E 居るは 吹ぶ 난 思さわ 後記 45 15 用る。然后 毎日毎ま L 17 た 当 7 113 小月 山だ には、一向 Ž, あ 日馬

上草 眼りあ 0 鏡紅 様さ 2 于 K 越 1成等 弘 もうまく 7 程度 カン 越龍 様さ 17 12 け 0 サ 敵當 75 22 を 見るい 處きる h は B 第言 ナニ 筆き 0 是記は 宝内 ね。 彼幹 上版と 事品 人 見みの 想き 技をの は一連 初じ 計点め 金売機を使うな 大ない 1) カン

此る音な 出だげ 抛告 を を あ 居を 出だ 行置 は 12 1) 再為 出だ 0 が 7 す 2 書は 女艺 L 主版最高 3 が 所で た 礼 る 寒产 L た apo 25 毛け 何克 が 2 の小 な 7 た。 は前き 0 る。 否だ 以小 \$6 をて 猫を輩は 間ま 0 は 0 外台 八と見えた。 撚れ來きて 道は 運を天にま こ 造は 騒ぎ 90 つて 数 10 をぶ の 其言 同窓 此言 明語 じ 出だ 77 なく 書法生 0 たぐ は る。 0 人怎 人v どら 15 图象 24 10 どうしても カン 出だら、 き かい 下さい 又是 0 n < 事をが 間点に な げ一何先 E 代投げ おか 任意默だ ま 7 40 を IJ を 出产 cope 下げ仕し 吾なせと 仕しな 舞<sup>ま</sup>ら 3 目的 カン だ オレ 3 世 ---再彩 0 丽公 遺は 出灣 女皇 厨を逢る < L Ħ. W 通べく 内容 のと云気 居る き 我が 11 4 U 见为 胸寂 所 を 慢先 思な 11 創設 た。 \$ 5 繰 1.0 れ た 出たの 0 馬 なか な L ŋ が 0 0 方は 痞。 主人 主法人 カュ 返か 出電 を 這は 4. L が た 0 然よ た が が 來等 李 像学 吾れひ 6 E 7 は L カン で \$0 15.78 向も 機等 雅 5. 7 で 上面 建? 5 は b 出 き は 0 た 5 17 IJ 表 桃家 鼻禁 合む が 餘季 40, で < 投作は 吾割ん 礼 0 B た。 て 控 此る吾な 此方づ 墓法 來き 否記じ 8 を げ 眼めへ 輩にで 1)

0

は

だ

0

F.

行

協泣なが

不5

出でる。 度な 師し 程度 電な 何変 つ にらが独を時事後れ ージを飲む 大意な飲むい 當等い。 が、 は 24 V'0 終日本 ない 家言 程是來き 胃がか 否語は自 實際際 時々なががの野夜の 吾なま 不5 弱がけ 彼就は なも \$2 を 不活變 企《 職具 事を む。 7 処になってもの 分花 7 5 也 衛に追 上いた 起落此のか ts ī よく は ·i-11 0 業はは ほび 5 な情の 繰く 時等人 家多か だ。 眠る飲の な 0 すり る がか 2 大龍 書 < 本党 は 0 n 事を 入い 教 0 -. 大統領 人是 だ後で 忍びのもの 住す 返か 飯管 腰拉 は 15 の上う が 色岩 あ Cipi を 候う る。 を み 力。 ts す 夫元で かい 足に彼か 0 込 月号級 淡光に ださら 食 して る 不らい を 8 から 涎を本党 書物を 音楽 番標事を 朝足生 勉元 480 あ 涎素 貴な ŋ 居る to 弘 主 6 E 强 治党 オレ をたら 鳴らで、 如是 情等時 法人 後をは 色 る た る 0.) L 様さ < 的に 旗陰 \$ C 事品 0 L 田で學習 て一校的 を指び だと 彼れ 15 教は ٤ 上之 ろ 归头 タ から 衙门 0 香港に 現る地でで 勤. 師しい げ L 云い は な ~ カ あ 0) 思智 るる。 主徒 友等 is 亚生 7 てはる は 1 る ヂ は ~ \$ 居る 家 猫を 0 ヤ る 世 な 6. かり 輝だりた 以公 0 647 盛次 共気をせ 時をは = 300 て見るではな 事是 0 猫や から る 15 る ス 居る 外部 來 と 0 がな は 事 0 な タ る。 教学 是記べ 彼れ 限等質らが 然か る of y ì 0 から たも被は

如いオス

珍りら

附

17

オレ

手で

L

てく

まし

日信

至治か

手下

何办

重

人だ出すのででは、一人が明めて 色岩がない。 等ら一定供養験が持めの 寝れ 聞えれ 仕上迄草 叩汽 が ずのき味といい を被い 床どち 方空名な t ち を た カン る。 前章 す 治が ~ 0) 41 入に ، ند もぐ 好心是認 0 力。 人之 人先 3 E, 现党 0 は 0 4 10 4. 傍ほから 殊証眼がに 己がれ つは ij 線を側部 た 女子 き 4. 0 き 达二 先芳 朝きかけ は必ず け にを配さ を lib; は き 0 カン 11 を 一切を 校よ 居る N 彩的 ま 間で記念 飯也 日でい 夜よ \* ·n 寸 彼れ 來され 3 ふ器で 中なか 人い 事品 概じ む 1 3 共活性 得っ が最後 所よっ の上、夜にを得んの 本 を 方は な -6 也 0) 排言 き 45 次星例: で、 4. 物多 8 75 7 胃境 徐よ 限等 何先 0 0 11 九 L 地方 0 1:2 8 部~ 夜き 15 1) -0 る 7 0 屋や前り かご 15 11 乗の がでで 事をの 九七日 る わ 条照け 見み が、 な 大震る 朝記人 田岩 事。 雅士粉 る。 评疗 L 長城 10 を 悪なく -5-= 彼然 正指 一条 性 T. 此方供着子の 都法 5 天下後ご 1. 構築あ が 7 川たので 猫性る \$ から 子二多 心。氣雪 盡多新是

彼れが

色岩ひ

と其真丸 透りなるというない。 其が眼 眺めて居る後で 倍にふべ 膽なる らく 用。 用小 K は 居る きな 度と カン 特ご の偉大 る柔毛 光彩热 であ 間党 から を 5 他な 15 村就有 眼め 朝をして長々と 0 れ 思想は 庭門 輝い変素を 本 0 驚き を 核於 静かか なる體 0 0 彼れ カン 彼れの 健乳か 吾ない に忍び 茂泽 を 間数 れ 0 0 7 た。 み より カュ 皮膚の 前に る 居的 小 は を 今堂で を有し 琥ニ 入り た。 嘆覧 彼就 り眼に見えぬは 得之 春 珀供 吾がはい ち 0 豊からだ な 彼就 たる J. 0 力。 記憶 風が 0 して 中等 き を横 4 大き 居るる つ ばら 身 3. B 餘念 げ 動き 杉坦等 大き 8 0 る太た 力 た 炎でも 力 て居る はく が斯く変を き 0 け 彼れは 好き 吾なは、 \$ 7 B とも て は純純 上之 ŋ 7 なく 眠智 わ は 燃 き 云小 0 0

否がはい 言葉附 ると、 人であ ŋ らあ。 如 ょ 輕な 平時よ て心に 猫であ <u>~</u> れ てる どう が る 者も 居る 75 6 居る な 挨点 昻な 然だ と関す るら は なき ち ぢ せる 大だま 双弯 관 の上 彼如 0 0 から る。 御二 全だてえ L é 0 を 0 降等 ري ع 副紀ま としないと随春だので、吾輩は少か ろ たるも 然がし そんな事 同等 馳ち ねえ 調子 カン L B たし 配走を食つ 名な 盟敬 ざる 察すると、どう 烈はしく 名なま ~ 奥花 教育 吾常 其方 猫ざ カコ 何ど しては少々 カュ 活ない 輩い を得な 内處に 7 0 脂态 7 何在 は 底に めて、 が たららと思っ だ。 鼓 ま 大王丈に氣欲 射心 る。 ぎ 動為 7 な L. は 住す だ 少艺 FI 7 力。 此時 N だと な カン 如三 的をに さら 0 次 つた。 たと思っ カン 屋 らず恐-7 7 V 347) 肥満 教は 易 B 葉版 るん L 0 も良家 居也 吾輩の 」と可成で 車屋 操行 光 黒えは な 猫智 から 9 して た。 0 0 あ を吾 が 己語や は此近邊 家に to を ま 君家 心臓は慥か 聞き L 文符 0 吹ぶき カコ を 平氣を き 11:00 1) 猫を 随分伝若無 彼常 V える。 輩い 4. 15 居る 4, 6 抱於 誰就 とも思 と思すっ 5 4 は大震 所言 「否ない 4. だと 0 强了 カン 體に誰だ 感覚 奴鸟 暮ら 4 0 あ が 知しの思え 矮や け かが を見み 0 きれ がに記 る。 疹\* 4 云心 だし 小雪 だ 15 0 0 見みた。 だ様常彼れ 足た に見ず 礼 方特 ば る る た

起こす 試な あ 同等 時に、 0 否が 産がはい よう 先ま 7 6 思電 彼れが 少々輕 て、 どの たさ 侮 0 問答をし 位於 無學で t 生

根<sup>ね</sup>を

々見ぎない

がら、

0

杉等

坦李

そ 0

ばま

倒な 彼和

T

其がうへ 四世

き

猫空

力

(别)

と歩を

運じば

茶を

木曾

例识

小春

穩力

な日の

時じ

頃言

動 0

向心は 前後不

附

でざる如く、

又心附くも

無頓着

なる

寝て居

0

は

吾なは

中の近附く

0

\$

くつ別 に不自由 程装も 力 何おれい 2 5 車 ŋ 御り ち 體に 1 由 車屋 車 のが 主人を見り 走が食 る る V は 屋 なんざ て來て見り 様さ 2 が強い に太れ 教師 12 猫支 えたる 、どこの ると見える い ね る え、丸で ね ŋ った。 板き 居る ぜ だ。 E ま 國於 12 つ 强い つて え おい ち 竹雲と さら 行っつ で、 めい ね がえら 居ら 月たた えい 皮はば TS 完 あ つて N 車屋に居 な、おい 力。 ٤ ねえら カン だら IJ 食ひ 己和 を発展を だぜ がめえい

追っ が る 車屋 さら t Ŋ 願祭 大震 き 事を 4 0 に仕す よう。 0 然んし 居る 家は教 15 思報 Alli

「節を B 5 ち 力 な 力》 大智 きく た つ 腹は

共分 後 办。 た。 75 11 石龍 平改 吾がは、 を 1 は あ 頻率に 度 肝治 かい IJ 市等 次 黑系 屋や 邂逅す 附っ 黑多加 0 と対すて 様子 で、寒竹 郷か 返う な す 0 カュ ご立た いをそ た 独 0 は

和なり 出でて 不5 來 が角主人が を見て に眼をあ 圖と 8 は 毒だと思っ 眼的 吾な裏 L ル・サルト 吾輩を寫生し 吾なは、 0 が 7 け には He 15 たらい かて 0 侧热 見ると、 郷楡せ 5 後で 朝る 來 の如う 自じ 欠やで を極め 7 何答 白は きょっちつ 主人が を 人する く縁だ す が 何能 な して 一条側に出て心持な様な笑ひが見えた。 ٤ 込んで 彼は餘念も げ カン れ 辛を 7 居る あ L が見い 例は た 0 敵なの を禁じ 容は になく書齋 き る る 居るのはなら 結果が ŋ 0 カン は猫さ あ K で ٤ ひ毛が たり 得ない 居を なく رجاب 吾なはは る。音が先ま 0 分がって許られて な 並至 を色 動き ち善 アン から 力》 5 居る ŋ

得之

仕儀とな なる欠仲 筋肉は る。 黒でもない、灰色とない、灰色となった。 音をは 一般 が 見て もった できました の がまる に 今主人の 終さる に 今主人の 終さる に 今主人の 終さる に やまる とい、 灰色と がない 居る。 いくら 色岩で だか 妙穹 存が た な 6. れ な 思ぎひ 其上不思議と 判然 所さへ見えな 今吾輩 ば 查路 3 ア を寫生 لح 3 とは、 可成 思想つ て足等を交。 づ 0 2 ٤ 造作と L 居ら 0 て居る F な いふより の計が人 き 灰色で た。 73 カン L どうしても き斑人の ア・デ す 5 彩色を見る 0 な 频 b た 事をは 動意 70. に描き 小芎 0 41 不也 2 仕し 外に か 世 敢点 便が ル カコ だ 得已失敬 最早 早時 がずに居 た色でも なけ カュ 眼的 ~ たから 6 丰 5 サ 0 計し方のない が か 皮膚を 猫を 思なさ 盲猫 くらら 吾がは s なっ 心力 の如く な ル 6 れ 無也 出港 ば褐色で ŀ ざる は には 0 理り \$ 不ぶ 黄きで オレ 7 7 オレ 12 だ た 心から 見る 45 B どう 狮; 感光を つ B か 4. 勝意 寝ない 是れで 激が て居る ŋ 0 爾是 b を せ主法人 只怎 度た 世 8 75 なけ 2 が He 身み さざる は仕様さ そか 居ね 吾輩 る あ V \_\_\_ な 眼め 來意 と思想を 種站 を前きぬ こる 淡茫 Ł る 様さ V れ 決ち 0 猫き ば 0 C. ۲ は

慢だて た事と それ 仕であ で、 座を敷き 豫に ひとのなし 雷を 0 颜陰 ち 無ない る。 がない 3 のは は 0 平生吾輩が、 失望と が もす み な する 元为 出て 外に悪口の言ひ地馬鹿野郎 ち 便广 利的 る 馬ば 0 カン 來て 庭か なら 分から 野郎 なる IJ 間 た 小当 此漫篤も して居る ٤ 便元 事は Mr. 8 だ 野郎」と怒鳴 7 5. 馬牌 やら 様を 立广 \$ たんなどの 胞か 0 ŋ 這はひ 0 野や 乗のる なく つには 序。 た 11 知し は自己 郎多 失 B 出だ 0 1. て受け て を 敬以 な ts L 人作問 くし 馬ば だと to 少し 鹿が野や 知し i. 此る 0 奎 力量 先ど 此为主 È てく る だ 0 量 1) 1.1 が な カコ 川岩

に全魚あ

ŋ 。枯木に

鴉あ

り。自然は是れ

。飛ぶに食あ

り。走る

な

どらだ

君蒙

書為

い遺を

生は

を

ン カン 力》

<

物為

を寫

-F-

K い歌あり

あ

UN

7

n

か

がそ

事を

を

つた

事があ 、えア

る

其系

通信

ŋ B n

だし 知儿 b

と主にん

は

無暗

感心

3

な

カン

つった。

成程こり

P

徳につ た事を いて があ もよるない なら 1) 我慢すない。 倍点 が、 む 吾輩い き報道 11 人儿儿 を 不5

だ。 75 否实 5 器法 4 が 0) 家の 湖村 餘望り 酒や 0 裏に 供管 E 此三 た心持ち好く日 -1-2 所 · 如容 許易 主 腹地が 田で ŋ 騒ぎ ŋ 减过 治然 を表別を 樂々畫痕 よく の音をるのである。 があ Vi 折约

だ。

0

を力に

めて

居动

る

えて、 十二月 日ら 0 日記に こん な 事 を き

50 \$ は餘儀 大部分だ く徐儀 ○が放蕩をし 0 澄が然かきまるも V: 方が 0 である。 つなら、 まして 又差が 質の人は女 成程通人らしい風采 放き 近人る 0 とない なくせられたと云ふ の人の細君は は なく しで 山学 落家を以て自 放蕩をする資格のない る。元來放蕩家を悪く 出だ 哈も 否輩 人は 到底卒業する気づかひ 3 人に 也 は大分放蕩す 資格な たと云ふ れ 通人となり得る ず、自分文は通人だと も否能の水彩書に対ないのに無理に対 料智理的 の水彩書の 大野喜の方が遙か の同じ様に、 0 好す 養者ださうだ、美 屋の酒を飲 TS カン の水彩書家にな 米をして居る。 の食で始めて が始めて ŋ の如言 ,る連中の B 0 が カニ 放蕩をする 愚昧 き 0 於け 進んで 海営で h だかか は Vi だり 人ご人ご ·i. かが 10 思って ts 5 に上等が入る なり 云い出で , る ら 可 ○ まし **⊅**≥ が如う 論え 待語 ない 逢的 多音 5 得っが 0 0

記す中家くになくの 於けから 通人流 扱けなり こんな ま いる批評版をある。 けない。中二日置い は な事を 北評眼支持 一寸首背し の明も き書いてる は 3. か所は教師 へで 慥かか 居る カン る あ 12 關外 な 7 る る。 电 が、自 + = , ++ 0 一二月四日の日でで、其自惚心は だ。 しては 徳、 主法に 水彩電 口名 斯か

居ると、夜が明られると、夜が明られると、夜が明られると、夜が明られている。 かが立派な額に、そこ を見た。 がら 0 所曾 通信 夜は り下 , E 舞つ 下手である事 偖<sup>さ</sup>て、 僕が 上手に 領にして欄間にをとらに地の 水彩譜を 0 なっ 事が だと な 服が覺めて、 -0 朝京 獨登り た所を見ると、我な に懸け 7 0 でお と共に 7 が常に嬉い 雕 到高 8 底 欠些 明言 京 吳 物為 原際に れた夢路になら 6 1) V . 元》 7 な

主人が水彩畫を 美世 て居ると見える。是では 主人は つく 學者が久し振 主人は平氣な 夢の裡迄水彩書の 最を夢に見た翌日、 おもなれない質だ。 海に書 をし 大き調覧した。彼江座 はどうかね」と口を切り して、「君の忠告に、従い して、「君の忠告に、従い して、「君の忠告に、従い して、」。 は水が未発 科書家は無論ないない。 大きある

いた時々に

時々冗談

人どが

のは配白い

院的美感を挑撥する冗談を言ふとい

11:3

0

ただ

著述 ッ

革か

た ル

ク

E

]

から

ギ

ボ

0

迄夢気 張寺杯寺が を得なか 主人はは君、あ を受きないます。 る事が がそん ル・サ 0 + 0 は君、あ 成様な事を 事に -ル した結果今日の様に發達したおりまえた。西洋ではまた。 よく ŀ 君意 は n す 記し な き。 东 おく 0 トに感心する。 オレ 慮とせ 主人 かなか だ翻弄され が 0 3 烟车 は田鯨目だよ -0 に真面目に信じあれは僕の一 びに 強い た。 1) 7 の情線に如 7 7 る。 かった物の形を 此美學者は 人を 感服して居るアンド ۴" £. \$ 出だレア 僕の \$ 彼記 ア・デル・サ È 0 擔ぐ 11 事に 5 の介け日 美學者は ないで、 アン 」と頭を握く。一 じょう 體であ 如言 カン 何か 0 は を ٤ り担当 や、色宝の TI ١, んな好 唯智 0 が 、大きアン L とは の日記には如いある。吾輩はな ルト る響を傳入 笑ひ ア。 L カン め想像せざる 思なは たが記 郷しみにし 6 精芸和言 レア・ 0) なが ۴, 寫る 2 生を主ながれる。 ts だ。 思想 ガジ デ 日記 力。 何在 は +

彼れ た 11 車屋 i. 相常等 不徳事件も實は黑から 田の氣鉄を 此は 先養 聞きに 吾な た 輩い 0 が 耳》 C.

が美く なつ ば 先からぴんと突張 能和 今迄に風を何匹とつた事 3 除程發達して居る積り 或引、例 思案と定めた。そこで大人しく 7 だ か足り 行师 カン に咽喉をころ ま は B は だ捕ら 到底黒の 6 カン な 0) 0 愚で 直に かつ い、此間に接 p つて を左も 如言 色々雑談 ひ に 此呼吸 する < た あ 笑った。 か 下の如う 吾ない 比較に と答言 けれ が 居る長 を飲み Ł いつその事 を 御茶を い鳴らして あ ども事實は く質問 黑多 。でないる L ッだが、腕力、 しさうに繰り は がある」 た時は、さ つて、彼れ は VI ならな 7 吾? 造:: た。 て等 込んだ 暖光 質は 居る L カュ た。一おめえは 蓮聴し をび 黑えは、 11 の気管 とらうく 知識は黑より 4. ر. اح 1) 形勢を から、 自じ 事じ と勇氣とに 茶品の 返 君孫は年 質がに に自分が 若く 彼れ 覺悟 彼れは ٤ IJ L 近常でき て居る を感心 の身は 此がは まり 極意 中家 は 4 文が オレ ŋ 0 0

と似め、 \$. 意った 餘望り 槌を打つ。 する。 ひ込ん たいるが、 生きって いたち て見み が年で 臭氣を今猶感 してやる。 え」「ふん」と感心して見せ て. ね を持つて縁の下へ這ひ 去院の 風なら 胸寂 れえの が、 れなる 何、鼠の少し 国(3) 通気 が いたちつてえぬは手にないの百ゃ二百は一人でい 7 ちつと景気を なで廻 の野郎が 悪なく つて、 だと思ひねえ」「う 向祭 20 大掃除の を捕る 氣で追 一でも 最高を 果然彼 って酷い日に 彼れ 君に睨まれては 烈は大きな ならあ から大分 所がおい 0 夫なから ね L えが 心をこ っ のが名人で、 面完 は墻壁の缺所に 時だ。 であ かゝ 大震 H 所け 香造 彼は是 800 き つてえも 2 つて つつた。 pu 込ん 逢つ き 眼光 前足さ 4. 5 -[-とう in < をは たらう が出した る。-すり 少人氣 いざ だら たー 12 を揚 が 彼れ とつ 年目 のは ~つた。 ち 至治 えの 合志 4. 造っ 亭上が石灰の袋 いたち 12 こうと 0 おいめい つか 一へえ成程」と相ばれた。一度い は たらう ていたまま ¥. 新言 語 にだら いたち C. ij て鼻と 喊か も引き受け 毒な感 食 たと思む かえ、大震 せて云ふ。 12 た。此者 つてけ を 0 ·in の頭 と明宗 中へ追 を見る 0 of. 0 臭く きな は なる U. どけ 0 カン 得持 から を E は ね

外での 結果を呈出り 見える。 此位の理窩は でもう意園 印象に 教学師と が悪く 子で背中の毛 や離就が の御き 御馳走を食ふ 外の御馳走を織つてあるく事もまいと決心した。然し無の子分にまいと決心した。然し無の子分に 家 てもなあ do  $\langle$ げ をとつたつて からそん れ 15 オレ 40 のを食は 歸かっ るぢゃ がつ 启动 考げえる、話まら 家に居ると なつたから善い加減による 捕さ 嫌が 11 をとる篇の 體の なに 用いた た。 0 えだぜ。 ね た せ Ħî. 此がき 善い えか。 肥かて よりも を遊立てて居る。 た + かっ ―― てえ L わ た。 銭位儲けて 分から 人な 郭克 い泥棒だぜ カ> 猫をも 电 彼就 ると見えて、頗る怒つた容 此質問 と今に胃 寝て 5 色の かえ ع あ 11 教学 7 ち IJ 人間, 12 喟 行" たなな MIL 居た方が気樂で ※ 子分に 0 から p ريه え。 然として大息してい 京站 は不 が真い L きゃ は決ち 1300 Y 成様な性質 は対場 さす 程 ね 个思議にも を 子がない た なり な が かてえ奴は世 を制 が無學の思も K 2 が 2 0 みんな取り上 なつて 7 る かしの御か る。 は少々 びに五錢宛 な の稼いで鼠 癖に、碌を 魔な カン なる つた。 化 をとる 人先先 B L 以 隆計 知i な

底

て年寄 と思想 な 開い書がら 其ると、小ないないないない。 見み體にを 力 0 思ない 7 書く 省等 何上め 像 7 云" 0 7 込ん 思想 を 0 7 ら 申臺 し人間な事をハ る 2 わ 世世か 0 法人 ち 主法 ~ だ 動き 0 なが -か 先ききち 物ぎ 小き事を 相等や 附っ 8 れ \$ あ る を見み n 分割 様き他は は 73 0 0 0 0 子い な 横き 様言 ٤ 正を 0 0 物が だ 寝れて 見み 1 整あるあ 猫や 0 业" 膝がが 力 が 7 事是 派法 ち から 向也 居る 0) -小さ 見み る 2 は 分款 色に體にりに 擔仰 た け 女子ご F" な ま た 6 を 近意 描か そんな分と ŋ 眼差 出でい 4. 82 來等 ŋ 5 ŋ 7 は 識」 分 0 險犯 感がかい 1 1 品品 吾がない T 心之 0 で カン 來さ な あ な N 7 た 0 75 居る窓を 伸の 見改 1= 82 た 文符 0 た 0 75 事品 B 自じ牛恋繪巻き ば が 0 ま 誰就にル だ 1) 0 75 3 方等 事をな 形はト 分がば た

> 語さ 步 る 0 天泛 0 b 惠 事 は 到答 底 指族を 動きの

色は

智から 以急何窓で 量がにの一致。要は いず等等 鼻は儘き複ざい 附金と 雑き様 ŋ V 0 相きと 勝が 只なる 向参属へて 附言 祖末簡便 心心的 人员 猫さ 香館の 好 ち n な 0 \$ が無差 丁讃者に 断者に 断者に 断者に 断者に いふと 猫種を 評価 迄そ 具ぐ あ 当 10 \$ 上 別ご 製さの 事で 城門同場合意 モけ る 0 から 別為 カン 造き精学 應って、 ら耳のた足並で から カン かっ カン 0 して 用き どの 0 猫台 何党 出でぢ 粋ま れた 人是 あ 高慢な 0 社员指言来 生さと す HIE らう 12:00 はのなったち 來する 如是 ` カン 粹 82 Ts と馬ま なくがんが B 雅 事; から ne 位家 顔は 0 方袋様、 に這人 0 日家問行 か 8 き が He を 闘かで な た を虚? .7. は あ 來き げ 4. あ た 。 尼s 器<sup>建</sup>尾<sup>©</sup> N. る る カン 人間見が は 世に協い 教すの で 見る がで がで 福智 日的界影 は、白に 其なか 牛? 量等面 见3 だ ŋ 色 0) 杯管 į 人気に :IEA 附呈 だ 遊話 震力であれる。 馬記 よく 抔意 5. ---居るの判性ると然だ は、中奈く は體に 0 IJ 見み有ら無む炎なな 器 減沉 點計 を TS

自身計器なく 杯を今でが 生年に 服 蠣きい 否: 能是 求を別るも L 達 て V 年七眼 男 -0 らは駄が 觀彩口名 の自然更大 風きは カミ の征言前に知い露るに礼 0 を な 解を 弘龙 事是 愛恋 開設 ナー 110 す 0 様う だ 第言 0 6 居る 力 カュ TI 如ぎか 猫を 到管 语語等 第言 82 游言 B Es 面が 吸す きし 猫やあ 0 が 4. 化 如是 年況に 方於 な 3 少さ 附っ 況は 性芯 < 日初 あ 來 ガミ 和意义表 无证 況最 6 だ る 人院 The دم カン 7, 悟空 實じ 無也 でら澄す大賞 は、居るれ V 至 當等 彼和 0 際語 事是 論 残のや から \$ -現だる 同等何完 方空 IJ を 白じて , 11 0 相等 様ら 能 分が外では は f-1 はちちと 例かに Ł 共 居る遺私 TI たっ 電点 11.12 彼就 1) 恶言 分記 通信 たま 可を関い向ない。ら 猫也 宵せっ 等的 1) を

ŋ つて 吾なわか 勉べん ŋ 來 行 が 居る El 人光 居る gr. 膝 活的 の上さ 版艺 そ な 据学 女亨 眼め が を 來意第言 力 1) 0 延 書 猫きの l) は 繪弘 物心 が 席當 開门 fi. 離しい 延生を

B

社

を

60

0

ま

3

じた 女主人公 ソン な出鱈目をいつて若し相手が 時等の V 心是 な 話答 にそ 黒糸はに ŋ 江 B 0 積引 りを練 HE の主場 が 僕の向家 歴史 本党 吹ぶ K 技能 ŋ 伤聴者は 0 れ 0 に共活時 生 0 があら それ が は を 人是 如ぎ 歴史小説 小問門 死し ŋ が 傾过 は眼を丸くして問 恰も人を敷くのは差し支 門うに生って 所さ 腿。 s do 5 C: ぬ所は鬼氣人を襲ふ 返か 會の演説會 先芸 吾然に 館 別る 約さ である。 15 さらく セ の本え 三百名許 れ いといふ は た 7 掛け た時は で居を ファ 此の変化 の中で 0 或文學で は滑橋で は 美學者は 居る ŀ 0 そ あ 白眉で 困るぢ B っすとは 事を ŋ を失び 讀んで で真面目に 知らんと 11 る 笑き 者上 な 0 -話は 勇氣 たと 夫記 默望 5 は 知し 0) あ か、其性質が カン てはる ŋ 實に カン 小さ é 0 あ け た」神経路 機能がある つる。 が 居たら る カン しも ない た 出で た。 だとと に名文だと に僕の話し かっつ 席書 何先 な 主 が HO. た 動き ことに 0 所が其る 3 力》 -だ ない、 0) 評 此が美で が 力》 と感効 たまな 皆然なっ どうん E" た面白 1110 カン 車 5 云 IJ L

中

白が居るめてる。世界の世界 彼はまだ特徴では相違ないなり、 え是文 る程季院探に置入っての壁のしみを寫せとなっていま。レオナルド・ 相等 元は V ん計が 違る ぜ。 チ 談 のが出來る でると、 C. は だが、遺と 君、清意、 ても 燈 \$ 0 かだ **勤**詹 4. 中なら 駄目だと 老 2 寫點 と主人は生分降 L さう よ。 カン 實際許能 6 して寫生しては様様書が はせぬ て間のた 教行 居る 3. な ダ 事だあ t. 丰 又数 して見給 様う 漏る壁 事が 日間で、 > な語 學が チ 質 12 す は四 際六づ が自然に あ 者や 0) るさら 74 之 ち は 成程をない だら で飲え 下方 然かし そ 生意 カン た。 れ うらしてい 吃度 面を HE にすい だ 然別し 初けに 來言 冗談 か 院でも 眺奈な

る 0

る。主は一本屋の 口でどう 事であ たま いた より ٤ 着屋 の赤熱 のは彼れ って居る \$ る。 美 神々色が褪めて抜け 0 だと云つて の天秤棒には 問髮 L 照らは 吾がない の元氣の消沈 る。 に二三 いと部 殊に著し 其が から 例告 段の紅き 蒋 のなか した 跛さ 懲り ね た しく吾輩 K んと其體格 彼れて 500 な 0 來 る -; 彼れに 眼的 た。 0 だ viv たい 0 彼就 福服 指数が を が を が 成 対 を が 成 対 注意 悪くなった ちい た最後の 0 光察 恋 最高 鹊 を惹っ 花は一番の 後記 あ

> 木二 都に 0) 思線の 問先 吹かか 時間常 かない目は 南部 J. 向等 砂は めら 緣之 側管 ど稀に れた様等 冬節 な気は な 110 脚を が 他 V

佛芸語

0

書か

を

8

L

英語

文がで

出心

版使

は

は 書名

0

ないが、然をい 悲る。 体学がな て、健う 師儿 んは を暮ら が、先 主人は 音ない 0 まな 2 滅多た 家で 人どが 来望 を して居る。 だに 3 5 は毎日學は で無名の猫で終 づく 御いり C. 來る 4 妙き 嫌言 2 力2 U. 走る 稚品 7 カン 健康で 時些 で 園兒 校舎へ رمه な 鼠袋 教は前し 金は あ 4 do 60 終る程 行人。 際される。 香港の ~ カュ は決ち 跛 よぶ 什儿 が 75 R 舞き 41 を見ら カ 限; が 前走 婦ると書祭 L から IJ B ヂ だく な 節でる ならず 尼思 ヤ V 長さ ま ス か is ダ だ 7 6 一唱歌 供養 0 肥 1 な 4. 生涯に対するけて異れない。おさ 其言 n 7;3 It 立て館 水 げ を · v & 歌之 功 ζ × ts 能 々 7

上部を赤、 是社は ら一寸鼻が高く あ 元朝早々主人の許へ一 の動 石がはい 彼れ 主ないと 物药 は の交友某書家 が対いい 新年來 は 下ががを 0 感だせ 7 沙艺 深線がある 居る 相当 3 所を 7 1= 0 枚きの 7 冷かつ 縮を な 年势 0 バ 0 始し は 納名 ٠٢, ス た 狀藝 難力 葉はかき テ 0 有法 其芒 7 C 12 見みで 0.2 あ 真完 る 來 猫を た カン いて ŋ な から

夢的

いつて、

つくばひ

に近く

代るん

をと

ぼ

た 散

紅き

川さ茶が

\$

残さ

n

なく

落

ち

ŋ

ts.

清空

鉾

切

L

た

眼が資し

15

分元 0

あ

思彰

屋等

黑多

杯は

の 月 君え

頃言の

110

通言

般先

0)

猫智

食ひ

切き

清陰

0

残空

ŋ

な

可類数

L

行

5

あ

٤

~

は

燕公

猫き

カン

1

0

圣 な

命きで

魚童は

説を讀んが 定を其 を見て、 歴史と性を 7 郡取りね だ は 0 0 居る 4 75 返江 游ぶ 質だ 或意 大法 る 15 事 1I 又熟 關わ た 文符 だ tz TS 見み カン を 0 ٤ 強ない を箸で挟ぎ 浮き 冷む 失 Zil. れ 婦事 け 淡な方 氣 71 寒か 懸めるの は 人 云小 は 其る 程是云小 カン 月がっ 面少 11 3. TI 관 0 3. 事品 那么 為なは け 男 理 あ し、又或人は から 0 っでは 1 必然 K 7 0 は 吾がはい が 調ぎ を 0 女連 人片 n あ Ł 故也感觉刺几 Ł 华生 何答 人物で 人》 ŋ 寒月君 る 分前 る な \$ 3 心少 元沙 者が 思想 ま ٤ る 云小 ち カコ 姤.5 人步。 世 de de れ 74 協は ょ 15 L 主はね 去さ 書か人だ 的きた 物が賞さ を 金智 し、或人は ま な 0 は は L 人儿 は 西に変い が 0 位的 0 1 7 が く面が 4 可以 食 た 到等生きない。 は なく 七、惚 出。 餘よ 0 ひ白岩 つ 215 就主 今にを だ 割いれ 7 切き あ 張 常は、人は、 所言 所 所々々を飲い 男を る。 7 ft 氣門 カン 0 弱、 0 0 或曾 たら 或智は枯さばる は 枯 7 た た。 15 は 15 勘於 口を尋う構能の あ 0 は が 吾な 電影 悪な あ ま り る が

年第18条 身元と 促乳 旅! Jm2. も余 て 見<sup>み</sup> 何なも 3 主法 は して一面的 减犯 唇や زند ŋ 人だ な、御な時に 90 た を 7 ま 所 こ見み 35 出言 聞き が HI E 服力 希常 和於 H 略 落 支持だ W 出电 裏る 城 き 装さ 3 な 力。 ち 紋門 潮潭 火号 0 カンレン た 6 納成 た 75 がき 11 L 戀だ 主法人 < 考が が 所々 城 換か ٤ よう Mil 称 0 4. 決地 大 で 御= 納尼雜方 為為 清 0 走学 ぎを 1111 ---は ただ な 出电影 3 旅 中等 を が of 居る 物的 総に兄を IE's 資源 65 る 海子 順語 は 散すの 思電 5 0 思言の 大能 3 が 月台 は 77 **西龍い** カン な き 陷於 8 上に 弘 L な 音を記なった ~、 吾輩い 針は 寒夏 切き \$ 九 V は 懷堂 0 0 ば から カン な 0 6 君公 110 于 45 3 見み 1 ŋ 近 H 力。 カン 考於 女先 ま 儿女 2: B を 分尔 連 失为 える 有市 だ 透す 2 0 5 L 10 あ 7 ょ B 欠やは 込ん 天天氣 0 カン け オレ 連り る。 82 7 音 Ci +

す

ね。

一大岁

女がんな

1

私卖

からし

其

中意

は

はだった。先間に指さず た。 人だに、 人な人なり 例れで 前きせ たといれ 戴於 君公族等 通信の がて 分がれ 南 カン 金馬が妹を m. 6 杯は け IJ 配 L 01 同意 け 留る 限を かい 匙意 食く 對於 服的 小京 同等の な ナイ 守す 忍よ彼れ 負等 3 又是 る Cr لح 1.t 分范 ts 合あ 居る 失号 中意 け 中家 麵 覺さ -0 此点 が 47 仕上 北方の総 事 ま 重 0 あ カンれ あ る I を 小兒 一部東京 間沈 け い 関ラス 砂糖 を受い 一至 後い た。 食が草 す B た 食 オレ 分に、 杯ぶ 居。 (" 3 0 子儿 な 丁 また す け を 标 ネ が 0 事 は 同等と 砂さな 度と 附至 加热纳点 を 主人大き 脱号 砂な砂な着 杯以 糖等 人》 此が 失与 4. 24 あ 0 64 三克紫 を 法情小意 を納き 6, 糖等 を 0 0 敬以 カン 台南 又非 た。 る わ 兩京 で ~) を 向等 1 雅心 妨 が 1 B 1) おこう 4. が が 細さ わ 彼れの 姉を杯ば MŠ 分汽 卓をけ 大智 5 あ が 居る 接ねて 出产主 馬達 から 様っに T 何言 頂意杯と が 分光 EŽ 間ま 又完 < 血等姊門 鹿かに 食 to 12 居心 11. はま 東京 方号砂さ 新悲 再なに 15 0 0 0 自也 る 早は五く日 山事一 加金大震上之 た 糖育置ね 朝空 を L 0 野き間が 分が 3

てな、 舊門下 悟ら ると見える 紫が是程有名に 7 いふ俳句さ ガミ に日本の 今年は わ 有空 角で かる筈であ と見えて不思議 の側に、 より來たの の墨で「吾輩は猫であ 四は 猫を たなつ 年かなと 書を讀 猫は た る 6 0 0 や猫き いに、迂濶 を未だ気が さらに首を捻つ 浦荒 れ む 一獨り言をい が見た 7 Ope ぢ 流き るや を な主人 つ 疏 猫を 着っ て 是記は つて 黑冬 つ カン た。 春一日 見な 主人 ナ は H3.30 にいいは ٤ L ま 7 だ 玄陽の

相手

をするのが 方を見る。

服ら 何をも

L

0

人児児

・ 此位偏屈

B

年質の客を受けて酒

利食にでも

飛び込まれた様に

不安な顔

附をして

如臣

くは人

の膝に坐って

居つ

すると言人は

15

4.

事に極き

めて

居る

0

だ

から、不気で、

IT CR

候をあ 居の其法 れなか 附っまに書き 度は給端書で 10 作恐い 限別が今迄 つた主人が急に いて 縮かの猫へも宜しく 下げ 思想は 女が 如い では フンとぶひな あ とは 何に迂遠な主人でも れ 1L れば分るもの 又意 御職だと た。 ない。恭賀新年とか 第二 造つて多少尊敬の 今迄世 ながら吾輩の 0 端 個こ のと見えて、海や 書き 間以 御学が を 新面 から 持的 此がなる 日常 存在を認めら 0 顔を見た。 年春願上 を施し 意を含んで から Ų, くる。 明らさ 0 、紙きが 眼がたの がただら 今元 門をかせき

に出 大方次 の格子 吾 単は肴屋の チ ŋ 、チ 梅公 1) 鄉 谷 なら 3 IJ 時言 の下げ 女が 詰まら 有あり 聞言 て、何を 點が行かぬが、 IJ を で 水とめ 並然 游婆 あ 大寶 暫是 っさら る。 時々相槌 ては歸る。

て、態々こんな話をしに

來る なび

カン

して合 た人間

主人の様な

なし

懸か

け

あ

の牡蠣的主人が

な談話

を

を

0

は

狮

面的

なさら

な、凄い

ない

艶つ

4.

ع 2 那 御無沙 つても 活药 織計 動 紐言 汰た を ことはる 打 ひ 12 此方角 ま ŋ な -が るら謎 足をが 質は ら、田で 見たが 去笔年 向も か 様な事と よう 茶品 His 力

> き 11- ct

> > 原す。

do. T

と下手 面白

開會

かっ

オレ

7"

1 电

0

作奏で

中空人 なる

> 1 たで

IJ

が三地

ŋ

開生

彩を前衛 を引つ は真面 自慢素 吾は電影 え質ら をどら る。 から かっ H たつて? あ ま をいふ。 あ 希も 得意で -FJ-ま と介奏會を IJ ならん様だな 大芸術が例 臭い さらに頭をぽかくなぐ を賞 L は 主 2 3 んか、大ならん 張る。 かし んべら物が左右へ あり 日な顔をして、黑木 世 樹 と合ける日 ~ , , のる所で よ」一椎茸で 2 8 ね。俳句には 其の、少し 噛み た る。 る ね、立派なも 此方 カン ち 少し違った方角で 0 は前数が一 切ららとし ね」と主人は問題を轉じ 頭影 推革を食ひ <u>.</u> ع ŋ 車屋 近頃大分大 ~ ま 方角へ が す 平手で吾輩の頭を輕く叩く。 が特を食 はなる 前衛 少女痛 木綿でゆきが 0.0 7 ~、中文 黒多に 一枚缺けて 五分位宛はみ出 ね 足も かも知し だ が 不綿だの たら まして が 力。 一と窓月君は だつて負け 0 .. 1 前也 寒光 紋附羽織の け 」と寒月君が笑 本月沿 なつ オレ たんで。椎茸 る 賞はめ 71 启力 な な 短急 西湾 l) といめい 何德 力> ぢ りや御が新さ 1/2 / T / 1/2 内を食 0) 大智 40 \$ 3 君は てはる Tiek 何劳 か す, た 4 あ -だ

ると下げ 愈红 間にな

下女が來て、

寒月さんが御

His

6

なり

ま

L

一幅の根

化性をあらは、

居る。

L

ばらくす

-

11

ば

ょ

4.

のに、 な

0

勇気

y

6

無法

オレ

ば

印意し

分差

45

たん 大程

なら

早時

からから

たと

Vi

0

此寒月と

男は

矢根は

ŋ

上に

西

6

つたさう

だが、 いい

今では學校さ

な

B

主人より立派に

なつて居ると

いふ話 を卒業し

此男がどういふ譯か、

よく主人の所

來る。

來ると自然

自分を禁つて居る

女

が

な

無ささら

111-3

0

中がが

い様な文句計が面白さらな、

が

て 我れ時を

猫を 内公 6 6

屬さ

K

おのれ 0

直上

面目

保

す 段先

は ts

カン

廢

玄 す

C

ち

40

あ

正出

冷心

-

あ

る

7

及び面気

別で飲む

目を間気が

日に記

8 6 \$ き

3

45

自也

已

0

書かあ

世主法

發は

す

行きない。 3

> 3 れ

> 为= な

行きる

深まない

至於旗。

な

2> 用き

3 Va

> 0 0 K

様き

裏言

表

0

る

面於人是要多

3 そこへ L

無む 泣な

は

経営に

體絶命に

泣な

0

第点 0

日に記さ

杯色 必当

0

0

は

L

7

H

な

H

る

決け

寐たけ

れ

ば

かる

る

٤ だ。

き

は

生態ない

٤ だ

75

B

0

食ひ

废

H

れ

ば

は報り

其言い 懐るで 間 75 力 角か は 心理 風采も 为 を 所謂 程解し難 儘楽振ぶり 7 源江 大智 居る 成分向也 ち 45 \$ る 4. 40 下げ 如言 H.e 見み だ 12 見み かっ た。 え the state of B ナー 五五 寒沈月 面質 様った。 0 居空 0 0 如い 感か 间办 此る 何先 七 た。 TS 0 F な -て る 和 但是 た 寐ねぬ

居る思な

日日

品等

を

0

け

る

U

ま

から

あ

る

なら

緑え

侧弯

事

を心 居ね 8 猫を超えた 笑き 主场 0 る 人だん L 0 7 7 あ だ 0 所c喧嚣 存 嘩る ~ 無也 尾で 艺 は 0 カ V して 7 を二三 利き 市中 を 7 ヂ 出 田だ ダ カン B 7 駄だ す だる 胃ね な 力 力 ス 0 某亭で 0 目め 弱於杯 る ヂ ダ 飲の 人完置 様さ 知し ヤ 0 だ。 15 だ。 ス ぜ は どう無はいいい 晚先 ダ 田記書 今け朝さ 1 発え 今け Ŧ, し論え を 朝き 0) を た が 0) V 本党肝管攻害 0 力》 は رن. ه 香だと 胃ね 色はながくす 7 ん。 利き 0 久な 斯かち 具でし 誰続 カュ

かい 思想

何をふ

0 ٤

な

VI

\$

合き

から

ŋ

-("

事を居るる

3 0

糖

T

居る

7

物ぎか

起おした

中条 B

ŋ な

た V

Vo

0

る

of

カン

ち

5

٤ 0

分款

0

中签

6

居る

る

力>

産る。

ŋ

が

力

は

附っ

見當が

办 今望

又差は

哲人

道等

世は慰ね浮うの安秀か中年 0

を

求是

心之

怒をつ

7 遺書は

る

0

だ

力

れ

居る

は

0

V

\$

0

は

75

0

た 夫なか 为 川龍 揉まは療き又 清記される物象に る かい ٤ 先艾 治等 本法 は 腹は 食 3 よ 達 云 是非な 别為 45 復 が 5 出程 週間が疑い 段先 断たて 1 1" た るる。 古流 凡志 疑為 香 0 L 力 験が 0 胃な胃な物の と 鳴な ば 7 は オレ 2 朝李 な 为 ŋ ts 見え な 香 飯や 60 節た 0 2 X を 日节 計號 0) 方於 通言 ts 物湯 感は 原気は V 朝家 開き 0 カン ٤ 1 å. の忠告 飯 0 -論法は を た 功言 漬品 解S 涸か 度と op 砂 力 L 能う 胃ね 物品 ye 力 8 オレ n あ 7 12 15 な 0 あり 評け 4 近家 彼れ 見み 力> 4. 皆然腹心頃言 な

仕しに

力

1

ŋ

7

五

六

12

分於

舞ぶ

ま

膈

から

気に 忘

學がて

此のでい

を 章点 7

見み

產芝

氣 8 膜等

41

本元

老

む れ す

B 40 g.

3 構な

事是

出了

來

82

事を

-

云中及 變允正書 50, 大たば大な大な 所言 様な する が 早恋な 此が抵い 接受の 上根岸でも時 摩ま胃な 術的病 古 は な 46 け は 愛問 れ 掛か 治言 し治っ ば 療 用。 け 居る 來き 82 Ł 安津が 規章 カン 本龍馬 臟言 I, 単門 0)

終夜點 r. 暮く £. 3-力。 る。 ٤ 位ね ぼり 置 7 Tz 力。 是礼 後をで 7 つた を なる 音を cop 0 大荒 オレ 多大: 様う 身智性 て、 度が を が 83 運動 た なー 炒苦 쬃 力。 時等 大意 が 倒雪 40 だ L が、 1 0 なべ 3 大福 綿密れ カン 持 た 水等 此ら 母 は な ち 0 が オレ け A 様う 出灣 B 何先 カミ L ば 君允 do れ 氏山 1110 日島生活 自し はあら 残 ば な なく op 根元 階え 非のの 0 様さ 横 つて 0) 乳雪 治 隔膜 中意と 腹が [4]= 形地度で いたまない あいこう 思意 1/13 御二 心なる 動は 飲つ 735 15元 は 197 不幸 呼三 II れ を 吸言 割別安意い 食く閉心に ŋ 4.

0

獨是

う ょ

is F IJ

でいつ

邊分此で

て居ると、 そんな我儘をすると、中々承知 代へては食ひ、代へては食ふ。餅の切は小さか つた汁の なに た公う 0 0 が、 んな た砂さ 0 寒だらん は かっ 砂さ を終り ゼ 山盛 智慧は却つて猫より 平といふ念は猫より 糖をこの如く壺の 共活晚 を見ると、人間は利己主 0 頃であ 石と出掛け にし から飲まん」といふ。「でもあなた、 のだから、 0 近空 主人は ないら寝室を出て る。細君が袋戸 に焦げ爛れた餅の死骸を見て平氣で 成る して居た。 たが、例の如く、 切意 成大きを振った。 ・ もうよさらと箸を置い な かし切食つて、最 つつた。 なっ いら 子の上に置 た主人はど だま つて來て、翌日食卓についた 氣の毒 ちに て、 あり廻して得意なる彼は、濁 例の御機の上から拜見 つて雑養を食つて居る。 中へ入れて つたとき、 劣さつ 優 南江 で 居る と どこをどう ながら御櫃の上から 吾なない 切角し と、主人は、そ 奥からタ 学めて仕舞へ 中等 L 後の一切を椀む E 中の言ふ事杯 仕舞つ 主人が寝ぼけ な から た。 様ち 一地 やく カヂャ 割り 歩き のである B 他にんが 心の砂さ V 知し 0 出世 そん 出灣 たも ば れ V V 82 i 糖等 L を主人の前

功言

を持つて控へたお ぢゃ 獨と言う 出る。「 だ。 所で御座います。 もう少し辛抱が能くなく 此言 によく る。「そんなに飲んだり 藥行 「澱粉だら 質ら 玄 ならないと、 能のある薬でも利く気 が利か 女なんか こすまい あ 利かかか 利くく、 が Ŋ Z. 何でもい」、 あ ま 0 様にいふ。 0 なたは h 5 な 世 には大變功 が何だらう 0 K とお三は一も二もなく細君の たお三を願る 6 とても善い だ」「それ 何が 力。 違って直ら 一「此間らま ほ だよ」と對句の様 仰 もう少し召し上がつて御覧 んとに 飲まん かるも せう 能があ やつて 厭きつぼいの 止。 が駄目だよ」と通 だつて先達て 脈き 0 めたりしち 造 薬か悪い薬 る。 ち ちは利いたの な ひは 0 毎日々々上がつた 0 るさら やあ門が 「それ いわねえ」と御 か、鷲つて居ろ」 だから F ありませ な返事 ぢやない、 -三部語 弱 やいくら は 中は たが す 本営の いまん なん の肩を **☆**≥ カン つだよ、 大能公 わか をす 固 0 事を書きつけ

川だす。 ふ人の本 から覗 庭から 意して居ると、今度は日記帳 分すると其本を叩き附ける様に机の上へ抛 の通りわかるなら一 乘る こ居ると、今度は日記 帳 を出して下の様か大方そんな 事だらうと 思ひながら猶述大方そんな 事だら 迎等 て見る を披いて見て居 て書祭の縁側 な目に逢はされ 一寸えらいと 主法人は 1:16 所言 ク 弘 る がある。 デ て降子 か。 ダ そ がら新注 E オレ 0 3>

粉が

散え 春ま に 似<sup>に</sup> L 寒月と、根津、上野、 いが をきて 池の端に 顔然 羽根和 腹さい る 待急 を 0 いて V: 0) 前点 池の端に 何先 居る 越者が結 となくら 衣装は美 神空田产 模場 様う の猫を

たがらな 力> つて P 5 何答 顔なさ も敵な 图 よきさら ŋ のまづい 剃つて貰やあ、そんなに人間 op L 75 な \* い。人間は 例は特 0 がに否発を 吾なな はから自惚れて がだつて喜多い を用さなく と異う

上がった。 出た 新 持 行 着こな た女で、着て居る薄む 0 0) 角がど たかま て上品に見 から ると、又一人藝者が來た。 源ちゃん昨夕 た独唱 えた。 の衣服も素 は よく出來

る。 5

40,

顔を見合はせてにや

こんなときに

とする。

主人は

つて

へ 這<sup>は</sup>

人に

、突き

附けて、

是非語腹を

切ら ス

也 1

「どうせ

女ですわしと

されるがタカ

バヂャ

ダ

ť

持もり

K

明

急原

[1]

3

l.

今度は

合動

動

依い

V >

肝外

圣と

でへ

0

位

持油 然ら 食 食ひ 0 む て見み 刺像に カン る ٤ B 決ち -食 7 雜言 出だ 煮 500 登港 潭 L 置水 カン カン 氣言 0 氣 果がです 0 豪なるがある 75 考証な に残り 0 \$ ~ 1 何完 食く境を カン

奥なあ

75

程度い

輩はい

る。 ٤ 時きばのす る。 まさら は 子.= 今迄 茶紅 爪品 を見る 膠着 ŋ 來ら 居る TS 是意 香が 面沙 は を 0 8 0 題がも あ V 座が同な を感得 食 廻 of 1) は ね 口多 見る餅きか 餅包 ば 3. 居る まさる 7 ると 10 部等 又是 李穹 食 上声 5 す 人い 73 L から 何党 撤 釜ま i. 82 れ 力> れ 自然 事 不忘 5 居动 3 ば 0 吾がはい 今だ。 底色 引口 事を カン は 0) 見み カコ き 難た 敢 40 掛か 羽心 味 飯や E 根ね カ> を を が 通信 東京 0 を IJ よら 概ち さん 0 な 0 む。 機をは ね 3 色岩で カン 凡芸猫をに 0 移るば 7 Š. な 居のお を す ね \$ 施力 始し物はめ 扱った 量等 食 張は 乍然 様等 附っ を 一 す \$

だが 5. ないる 時等 の子 氣きの ŋ 來 カン を は 噛か 寸ず、許易 誰就 所言 なけ " C は 3 た な B 實じ 驚さら 早時く 吾な 供着 既想 此方 3 動き す B 40 あ 0 が を 程等 焦め 輩 H だ ŋ あ き 3 6. れ 時点 底 早時離荒 云小 ち 愿也 た! 離就 足电 ટ 食 ば は情 カン から 3 大きん 抵応だ な 引力 5 U Ż が カン 事是 が 落ると カン 音学 な 來二 す 重ら 度にぶっ 來きて 食 0 け E がと 、枕に れ れ 0 お 物に 3 な 水年迄念頭 気け な な 82 は 0 V. 5 來 V 82 様う ٦ 最高さ なに 0 0 か食 な 1 れ 食心 V にして、 此方 勝手 もら カン ¥, 吾な ば ら時間に浮げ 11 歯はが ~ 雜言 0 位品 15 は 美學者迷亭先 魔物 械范 口名 B 5 73 发 は 82 が カン 動き 返了 落和 を な 服治 **胸**为 と念じ 中等 カン 思を略か を して 開るに 食 視し ば だ全党に たひと 込こ 弘 3 ij を催ぎ to を 17 -9-L 切き 視電 促乳 废力 カン た オレ 雑言 感觉 遊は さら 礼 7 3 6 なら、 き 0 当 ば 。 込む 矢やみ 足をづ をる食 子 資を は れ 角を重要 噛か を 3 4 る 浉高 寐和 凡去煩忱 0 切すも だ 左 口台 1/2

日め功言類と様常で能容問とだ す。 嘗って こであ 逃に吸言で 隔か だ。 < 0 て 不來際片 牧ら 居る J. 真为 VI 吾急 周に限なる 打咒 吃きと 動音際語 極美 事是礼 な ts 47 る 遣い 理り 不言道は 0 礼 、此言 尻: 優高が言 は 物ぎ 0 ٤ ~ 事 尾を 既甚 ES 开车 老 人之 に二つ迄發明 市等 を立た 脱<sup>ぬ</sup> け を評し 要をす 主法 涧。 か人だ 見か から , , , , , , , , 的手 附っ たり 様う 同意 出音 を 事じ を 振 耳み 验 猴 痛於 先ばづ 物ぎ 村京 1) カー 供管 間とい 損 IJ 1 割わ 右管 0 尾思 耳点 755 酒车 p 唱 一一一一 6 1) 北浩 併見め IJ 歌 不 れ道な 切堂 併と 弘 か から オレ 72 たが駄だ た L 切き 0) 豫よ 割かつ 肉を附っ知った。 0 (17)

は -問為 が敷む の種は達等表彰日写何を心を ち 0 向は大い は吾輩 外だ 是記と 見以 0 0 日多 他なけ 0 盐 究言 0) 地 を の結果に外に 9 力 る 大灌 人杯と 決け から カン 0 6 を 0 L 0) らなべれれ -(: T 胃や 保管 カン た L は ŋ n, 0 眼的 ラ 球変 長然 中に 様な 二 立当 永奈 あ は b た を 6 を 派法 1 痩我慢をする 何等等 到底之 林点 直至 0 る。 0 カン 云 をこん 北二三杯宛飲 と見み の様に間斷に 凡志 何笠 な なら 0 11 カ よ 0 續く言 正報 防気は、 思な 然か 為為 1 7 T 0 胃カラ ふ學者 えて、 駄だ 様う 2 # を -な 功言 L L なに 自じ反然 HTE 弱空 目的 能う た 力。 あ は 1 45 ない 來き 者まん は 食 0 ٤ 慥行 ٤ 7 \$ ル なく 父祖 心是 得为 見力 カン L た。 條系 圣, あ む Zinis す が 力》 あ TI 男を カン 配 出場で 事是 胃る 理り 寺ち る。 力 る る ⊅× 胃がい あれて來て、 變分化 L 可を 0 利 限等 が ま 1 て居る 只昨夜寒ばら 限りの方法を た。 日的 明明時 論え あ 0 0 CA 分范 L 頭腦も學 0 よう。 がある 此品 6 を 0 を て きょしん 人 0 る 0 余は 挨該 君家 見さ 40 は 胃な C た 鄉世 秩序 其る上さ のでで設ち自じ 自己 腹は 速2 た。 せ 근=-先艾 0

寒月君と正宗を別なるをといれていれての如く虚楽しいない。 東リカルでない。 東リカルでない。 東リカルでない。 東リカルでない。 東リカルでない。 東リカルでない。 東リカルでない。 東リカルでない。 東リカルでない。 東リカルルでない。 東リカルルでない。 東リカルルでない。 食いが 贅さな て、胃な 動はは 丈彦屋やい Vò 2. C 4. ル 0 0 かし、餅菓 黒る春が が ザ 3. は z た。 吾輩 少なかなか 經院 は無流気が て見み 小艺 主な教は原常人だが 5 É 文芸 弱 教師の家に居ったとは歌だ 様等は 如定 ク 尤も是 極言 菓が 別雑煮をす の為澤庵 が 子がだっていた。 家か 0 る も一寸雑 Ъ 猫を 8 虚禁心と が考え 0 或害 話法 横ってき ٤ ٤ が が、子供の一般琴の形を 7 日は世界で 妙等 あ しに 友い あ v. V 0 TZ る 方が 於 人完 B 言語 は 0 分差 を二切許 を だ あ 2 \$ いり返した る なめ 着屋を が 教が 心心 口名 0) は 歳? Ł 0 0) 大た 担応 0 さら る 猫音 抔卷 -0 すると見えて 0 云ふの大流 ٤ で んで る。 食 L 資源 主法 食 師し 力 即に匠を 佛 な 5 だ。 人えは 0 0 } 澤之 関ランス 2 ŋ 遠征を 屋中 7 口名 弘 ラ 0 居る ح た影響か 0 西 はの 見みたく 默然 此方 ィ .0 にす 0) 0) 所も 食つ 餐 物治は II 3. 15 は 物务 ル 男を は 小説であ た L す 起ふ。 今夜や Ł から は な我儘で、 一人實際は た 三きか が た ル 食 事是 ラる気がなった 1370 類は き ts L 麵《 大だい ザ が を 手の様に de la 0 考が 所言 7 0 知しも 粉 麭ン 居るな 小芸 0 'n あ る 車等屋 カン た。 昨らべ ر را 人間 説家 登潭 カ -C: る。 to オレ だ ま 企 晚先午 13 な 夜 -あ づ 11 一人があるなな 名な ク た 0 V > J. オレ を

所言

が

あ

7

な

漸高

< なく

事是

すで氣に

面部

田。

來言 0

たと、

友にん

の迷惑は

念れて

12

け

た

ŋ

6

to

L

何克

散わ

意とら

積いら

は

ΙŤ 11 0

な

\$

か カン

0)

け

15 が

巴理

を 2.

なく

7 0 丸きで

なら

82

話は探沈

L が

つ

が

說其

人院

名前

分手

数さ 一日田田

0

力

る

だ。

姓に

此あ

10 氣が先輩い にのかか 入い看数者 等<sup>5</sup> は 17 ス 0 L 名な は 分意 知し L 0 限な 15 K あり 4 1:3 友に 老 豫なず 遂るに で た。 バ を る る 板は ŧ, 0 12 な 見みザ 所に散え た 竹じに N 朝きは け ば  $Z_{i}$ 減 4. だ 名な 譚豹が 名な 分差 連 t ッ ٤ 1 ル る 力 カッ 5 IJ 實 4. ザ ٤ ク 6 が 0) れ が 力 り見て歩きなり He 看然板 出产 步区 晚过 書く ッ は わ な E ٠٤. ス 來意 定世理 思想 頭交 心儿 不高 カン ク V > 田でい る。 好心 1t 間と L 行る 排心 († 50 h 友に 手で ず 7 あり た 沙巴 HE 1,620 色なく 名 な ぢ 0 を を 1 拍 裁経屋 探院檢 < を る to 11 6 カ 3 友がない。大は間と 名な 連っ 11,30 ٤ ge ス -) 2 何なんだ 附っ る。 を 3 17 L \$L な 118 电 110 7 から -VI VI 6. 财.3 是記 看觉板 7 見み 無む カン 3. L は は固より何に來 暗紫 だく 名な た -j-0 75 け 矢郎は から よ 12 作にか 15 7 が 目めり ザ あ J. Ł 1 力 彼れる 店並 小港 K ŋ が

通信の なき 程度の 尾を振ぶの は V 0 修に Ch L 6 B 滑ら 皮と を ま 來て「 鳴な 御為 だ 0 吾等猫屬問 同等 如是 名な IJ カン 字部內 な満た く立た 前き 川でい 三みは 「あら先生、御日の 時 度ら、から、 い音だと 起也 一下ナ お 去記 惚 赤蒙 身 1) ips 音です 0 先生 招意 -(0 6. 石電を 0 首論に 毛持 4. あ 11 -6 4. 幕御 V 弊で「三毛子さん~ は 云は る Hie 奎 B Mil 先生 挨該 吾; 0 から た け 居たい 雅.. 光 に御化粧ったとし 居る間に、 思想は 事 先だ教は た鈴 3 は 至 垄 前览 呼点 愁 から を反射を に買か 3 鳴な がち 4,0 回記を 尾型 相で居か 来す。 東悪 家 生まら cop 々 -0 ŋ を is を 吳〈 辦 と通話に が れて うていた 20 先生と いいか たな 典皇 石がませい 吾なて 居るつ て 五百. 礼 風か 電い 红 TEË 3 愛に わ そ 師上 B

0 な

は鼻波 に思い べて 近多 た だ が N ts 時でに 御二 さん -(1 カン 0 妙曾 41 好社 孔意 南 鳴 せら 所 che 同党 な マ分がは よ 居る 欣美 人兒問先 を三 0 御 4.7 自也 角空 EN 何言 と見えます 15 は E. 人光 御 御福 和 間ま Ł 150 L illj't わ illit は 道部ひ なぶ 猫を こ彼らす やら よ、丸で 音音 何恋 匠 0 香港は 厅 叫為 す 喉 で 3 ね 82 13 8 こんだ 何当知し 佛心 カン 113 三なっ と話わ 笑的 は 分の子 れ 大能分 北京 ×. 居る 一被抄 がたとかっている。 is は 3-4. 立かがますが 供意 順な 世 上 な 笑的無法 邪る気 きくら is 嬉れ 又是 限等樣等 かい が 他が あっ なかれ。 を ょ uly. 0

を待ち 姬新 松高 な

様う -\* だが \_0 3 御いで lillit 香蕉 摩えで 143 御" オレ الااازا 压 -オレ 三さんさん カン را カミ ん。 隨為 慢売経済 全體 ful. だわ 770 Ł 御門も Th 6. き オン 1111-00 祖浩 4.

元は一般だったんだっ 明宗御門の 南田 庭寺筆 。 明る 樣重與其 作! 仕しが 樣至 0 御;; 御 妹など 待去 抜かけ ので の御船第の -{-版法に行い は何だつ 如道 って下途 寸 1) かい た様だ な 天璋院樣 步 11:60 娘なんです 何先だ 問意 たん 情想 3 御 が別る 成法に い。だが 似いる カン か 御"; 温温 4 (7) E オレ (SE) 4. 妹の御家 元時候様 処す 够透 行。 た経 何だで 4. 寺 要領を得 f 0 -}-のった 返事 75 Ŋ カン 御出 IQ: 姚言 ま 嫁 ら計 行いつ 14 100 1) Britis They 力。 + 様は 御= カン 理 大意 カン 天玩時 で さら + 光彩 少き院の

蹈音 生懸命餅の 茶に類中引つ搔き こんなに れ な 動 打 カン 聞會 様っ は ち ムる 多多 足を 後是二本で 所言を 造作 世上 な感じ 沙 ちる近や 0 理が す 0 感じがする 能能は 人など 用きに 中窓に け 魔と戦か 度に け ち 後足で調 大在變元 勝 廻る が 杂件 · 來く 心心って 手 中さらしん 使方 元に現前 ナニ 所言 足管は、 様言 つて居る 飛さ 1 0 お つ 下言 を 猫であ 可言 子をとら 事だ な気気は 居る き " ٤ 足り \$ 3 前走 -) す -廻る。 \$ 出。 合意 る。 を オレ 行的 ま をなな B 四來た。 F 流気気 享け 居る た た カン なくて 運動 不 いる。 倒答 が B か、何だ 和雑煮を食べ 何だかった 典と 我常 称 L れ 0 きに臨る 躍 能差 だ上 ながら みで 飛 力> から 此方 こんで 否が 温き な 20 I だ U 4, 1 7 無素苦 称 足電 思想 事 烈っな 込ん 面为 なら る。 る D> 之<sub>i</sub>i 子ご 猫きに めば が 餅 ま 倒当 倒然 から 82 0

何だった。 頭勢 汽き 附るは、でも 眼光 かへ 恨言 南 7 ŋ 里沙 兆く 症 意陰 37 4st 版を自然く 形んと さら す 7 力》 80 を 見み る。 で割れる 消え失せ E が見る あ が け っと オレ T る ریه 死山 笑き つ 細言 **新於** 氣 下汗 を見る 殺言 も随分 部2 me な 4. 君公 i. FES 1 す 力》 な が 75 る。 たら、 化 を 居的 4. 24 せ オレ る 統 4. 在舞ふ 質等外 起的 事是 す オン 0) かっ 福 1.D 細に対え 5 神能を演 0 7 面影 3 な折 ~ る カン 腹は 法法 た Til 2 紋为 ち 場が の通言 10 だま 早歩 で又大變笑は は立た んな سي y, 附る 12 九 11 カン 斯等 気の毒と見えてい つった。 10 辨 あ かい た i) 似ずる迄に閉り くとつて造り なる ٤ 時等 ŋ お カン pqz ので は HIE गुर こに命ずる。 た。 0 ま 見え 情境 Ł 見みた つ道ひになっ 途に天石 op 御二 世 女是 な猫性 在堂 河って 堅く の子 たが、 洞えを 寒月君 かと +1-0 れ が、殺 12 食ひ は 此時程 が、 子供計 様に と主法 即 5 あ つて L 弘 增加 して いい。眼が 去 どつ 30 る 倒穹 な た。 ぢ 鹿沙 げ رمه

吾、川下

0

奥ジー ブニ 启动 る V : 瀬はをこ ず と云ふ第 を見る 凡表 of the 安克 時に 直 理り は ない 困之 瘀 害く 家办. 驗法 を だ 人完 か (t 尚 堪穿

行為主がだ。 劒は て居る その る。 所言 顔を見る 雅 1,50 何音 -) 計り 事気を 女宗性 败与 る。 杉芸 工み \$ 許是 を 三きかって子 間等 猫き に言い な 0 11 加美 を記憶 食 下の影響 1/3 記は 緣元 正等行 も忘 尻ら 0 には 易か J'L'IR ち 败的 カン 氣き 利達ないが物 -0 1t 7 る を カュ 12 0 んださ てい 北人 此近邊で有名な美現家で 曲幕 外的 0 ら、居る が晴々 新道を た 11:1 色なく 1) 計榜 157 時甚 V 勝江 何党 加沙 間次 3. オレ 書家い な話法 には となく オレ 髪な 首系 して ¥, よう 強の 内意に 0 時等 旗 居っつ 足も 作上 た。徐常 今 を見た ばい を 不等 ٤ 質に は一通道 ART. T3 -事家 る 部等 1) 線艺 所言 见。英法 此景地 り、 II." illy a il'i 加上 V ' 0 1) 压力 経がが \$ い心得 34 ٤ Ų, 加办 減

友ら

y

4.

來等

ん。

所

吸克

を

よ

编

が

末ちらあ。 終を 足を踏んで 牛等 大學 すぐ に食 んだが さんて 廻声 だの つで見て 力 かい 四 0 0 ると ら突然後足で 牛肉一斤 可成彼 隣り 堅如 る 居る。 りと浴び 任し 所言 今度は 降さ 方た 寂寞を敬る 1 つて、 Part : 座がら あ」と自じ を歸さら から 0 0 分言 吾雅は な 隠だだ 43-ね から 本党 陽氣 掛け 选 等 定 所 一斤位ち 4 る 0 を 間に照ら وهم 中东 小小 と思は る。 0 検整 だよ 沙 斤だよ 御むり の為に 74 0 す 7 聞 61 崩分 حج Ł 辟: 此人と は、吾な き 川温は 7 走だ。 0 西巴 南 仕様き 朝き カン 承知知 たなっともった 慢な 紀年に一 い、分つた 根なが 取 · to \$3 ŋ 0 に一遍生 \$ を を 8 結構を 出档 牛きに たも ないから默 内心 な つ が 出。 神さん が だ お 7 ち き L 8 U. 女人 四來ねえ 5 かっ に行い なと 4. 0 Spo 0 セーと から のなる。 肉を文が 力》 'n 二 西尼 川底 知し 四よら あ て 0 如是 今岁 始し 明ぁ 0

> 名は刺 居るが んで、 手で 至しけ 6 -(0 3 H 上板真 前党 7 -0 あ あ 3 から 6 3 回台 越智 面也 木も 見み る ٤ あ ŋ 日め綿カ から前後が 期等 V る 紹言 賀東風君を いふ事も 角型 侧层 です を れた。主名のとがよく分らんが、何な L 此のまで 石を になると 春慶堂の男では 書生體の男で 0 羽江 かいきり 0 名前なま 人之 である。 の機能を 0 卷煙草 島總 傍で を着っ で綺麗に分 關究 法人 人がと いて、 L 並言の なか

様言をほっ だらら た ぎ 九 3. 足た趣は そ 仰息 力 あ 0 カン 7 事 が 向多 れ 共西洋料理 方だの 7 が -0 4 其時 思蒙 あると 面ない る ので」と答は落ちりて午飯を 事とで 許り 所があ まし 世 6. 前き 少さ 趣品 デ りに、膝の上に ī 向雪 カン からい ル of the 押 0 があ 痛能 分型 L たの +}-70 B p 男き 何答 4 3 です」 る。「 12 附から 1 カン Ď-└─ 面拉力 は 又馬 郭也 所出 見非一 と 馬鹿な茶で見た いた音程の 頭が大き程の 頭が大き程の の 行 種質 共活 柳色 -所に 1t き 趣品 は茶を注 す 111 まに 一に 就で何を來こ \_\_ 向かっ ねと が る 7 ではい -C V

> 大氣險 どう

全間あ

方は洋行

す

た事

B

西洋 料

理り

入る気

と云か

3

-6

す

なっ

何、浩

が言言な

8 から

1)

ŋ

J.

あ

から

へば何時で

B 20

行

カン

オレ る

770 ŋ

大方法

せら ら行く

と主人は自然

積り

去に

見み立た

酒落

た

1)

出产

笑き

7

答

左手を記した。

洋

思つ

0

**月間** 

を 見<sup>み</sup> 1 夫荒 た」 如管 j. 1 如何ですと 變なっ 負け 13 仰宫 1 から 0 説も から色を ぬべで دي を松 9 料 6 力工 鸭营 理に就っ 前に 變な 何意 先生 ы 1 7 を食 1 0 す 方を御 は、そん 7 カン 御与 食 4-2 な月並 話法 7 de チ 办言 を あ 力》 献える 食 IJ 15 杯とボ

からない

方を

御部

向也

君蒙佛

apo

3 ま

と随分天明

調

Po な

萬葉

Di

食

る 西 をして默って

ょ

ボイ

月並と

心味がが

んも 1

6

から

夫希妙等

卿

6

わざく

が、ロニ 古利へ行くと

・どこへ

版法

「え」と化力がないから降夢をした。吾々は時とすると理詰めの虚言を吐かねばならぬ事がある。 とすると理詰めの虚言を吐かねばならぬ事があ

御にいる が呼ぶ って」と心配さらに問 らうと思って たのを踏み して庭先迄かけて行 なた大變色が悪く いんで入らい 御大事に へ遊びに を通り がして して し氣に見えた。是で 0 事と 斯等 さんの際で「 三毛子は嬉しさうに一あら御師 中で二 を 抜けよこと思って霜柱の 入らつし いという と云つたつて仕方がない。それ 質らは つしやる が、 it 1) つたとも 近新 黒が ながら建た寺 あなたと話しでも Œ 一絃琴の音がぱつたり 話感 せんが、少し 出掛けて來たの 持ちになった。 まし。た様なら 三毛や三毛や、 つてよ、どうかしゃしなく から、なし 思を見て つたが、急に戻って い」と鈴をちゃらく で雑煮の元気 云はれないから、一 かける。 の崩れ 考へ事をし まさか雑煮を 面 ですよ」「さ 歸かに したら直るだ 御飯だよー っやむ を強張りと 少しは名なな け よく 匠ら して 大き出 カ> から 來さ さん 様常な 何色 ンク 例: たら 鳴な ・ぢ

やこう高くい には了解がい 氣をつい 造りたいが到底分る奴ではないから、先づ一應 にな 師の飯を食つたつて、 默つて居ない。 相學 る 新は得るするする 向らづらと云ふ 御めえなんざあ と廻す。然は尻尾を立てたぎり挨拶もし はないと決心した。「いや黒君、御日出度う。不 づらと 何党 何、御日出てえと | 挨拶をして田本得る限り早く御苑蒙るに若く めえが悪體 ね とかより 徹をして行き過ぎようとし え。人つけ 元次氣 0 他 こいふ句は たのを、 け 聞 が己を確認 が ろ HI.e は詩的で 間まつてるぢゃあ いて V ぬに極まつてゐるから、 。一知い、名なし をつい 來な 7 だから正月野郎だ は属骨の言語で 置き 面白 年党 まだ知らんと見える。 層部不 ね 0 ある かれ が年中御日出てえ かつた。一一寸何ふが吹子の くが 正言なって 明瞭な文句で どう云ふ意味 院尾を立ててた が、其意味に至ると吹子の 言語であ V てる が な高慢ち 間章 え一里は吾番 がに、 5 ねえ むるで否や 御日出たけりや、 高高 出てえ方だらう。 4. 權兵 3 る様だが、 共器を聞き かね 0 M.S 吹きの 有情 きな める。参考の 説明して 面 いくら教 明時な答 ーへん、 と当な 決し 近原が 性は 而同 ない。 くるり 有智 向なう あ かや つた

見縊つた事をい

憚がり

ながら

0

腕まく

りふねた。

の代りに右の前足を逆に肩

君が思君だと

から

吹き懸ける。

人問

胸倉をとられて小

何だてえ事よ」と

を類害

de

つてる

機嫌を直さない。「何がやつい感殺詞を奉呈した。」 弊を張り 儘流 を前へ出し 怒いな 不相變やの骨が 見ると彼の足の下には一切二銭三厘に 居ろと云はぬ部りに横落舞い。黒は祭鳴るなら、 に願って表たら、 ほんとに付ら い。大變だ。又あ る。 L しやけの一切の一切の の骨が泥だらけになって噂が 今迄は 枝を鳴らさぬ君が御代を大意 30 初春の民間な変 つてるな」と今迄の行き掛りは忘れて、 思との應到で気がつかなかつたが、 ながら、あれを聞 以前りに横着な顔をして、四角な や二切で相髪らずたあ おやり どう 猫だ た。 窓場は (代) 高生が 40 すり 思は其位な事では中々 判か手持 t, つてるでえ、此野郎。 IJ 無遠点に震動 見て居 神歌 たかと たいよび いじ 1) 収つ さん 9. 何だ。人を 俗 たんだよ。 一了して仕 た例は に相當する 怒鳴 ない。 をす -

ま

芝居見

た、様う

4-

製り

は割り

位為なか

失比

なが

行

[1] 此

だと

思

0

ます

12

前

御さたの 切 迷 別家 n 是れに 12 活動に 人で 程か 線面坊 否ない 0 明の 軍も異存はないらう」と話人はい で w喉を鳴らすだも異存はない。 を 0 な 0 出で 種筋に 0 敬意 ると、 分元 7 實等服式 弱的 使記 はたな どう 始は 雷蒙 至だ 100 が対象の めて ま 飯也 IJ 所 だ君家 の時じ -何意た が 情智 刻行 面蒙 耳が話 に入が が 石山 In. を 延って える 夫記 表分 カン 事 は

合から IJ 御でひ 用きがあ 東京 朝霞 何色 と油をで変換を 節奏で 一ちられ 主法人人 は 注音 術品 琴書 冷岛 いい 八も負け たの かけて置って置い は n は去年の英語 を組織し 志心 3 3 っに澄す た茶 詩いか ま 0 は、をぐ な風害 か 文をが 1) 朝皇 45 なく 讀 go 先 卻 2 類の食物をとで 毎ぎ 先差で 迫於令人 水よ が、に みの 何言御事下は 通達か 腕曲 4. 結片構造 讃さ 1t 成芯 衣"

役割を やつて見る 夫を情ち 居る振って、人に、て、 ると、 松等 窺えて ぶんぱん して 人だ 代信 20 な 力> す と自は創意 る。 6. カン を持る 0 近郊松 を寫 夫式 弘 かき あ 作意 る。 の浮環内の 京 7 たこ d. え れ んは何い دم あり ٤ 其性格 (は) は (は) は) は (は) は (は ぢ 見た ら 琵琶行 出 · 製造 記言 事が る世よ 7=0 やるんで 田雪 T 一人で んと チょ 近然で 至 が上で、 中だか から を添き の春風馬堤曲のででも、の様なものででも 發生 撫な なないないという 心心時 積い 朗渡す 惚れれ 17 す ら、此位 明電 0 御神 役を -}b を な 變 0 れたと 11 \$ を第に の頭 近松に二人 170 古二 加拉 北人 1/1/2 だと 1) 0 虚さ 0 人人 認認は を下郷に 人物 月じ 種はあ 2 か、文意 記にして 歴合で 微な流り 成共時 まって 類別る 作意 た まし た で 決け 115 同等 2

る。

次に見番 を使記 質り語に就っ 5 所出 見み 寸生 も 居ねで 手 をから す がこ n 女儿 を指さ して居 書振の 吹5 す 生 あ と 吏 同を呈出した。日本記れて閉時のは 東点 廻ぎ 当 せんが、仲居は 45 るる。 手と見 出たた 经是 -9 رمهد を 見なす な 芳信 L भ 5 0) 心是 た日のい 助役見 清等手 なあ 市员 番: た オレ 人は、 0) 493 物彩 に、そん 仲. 11/2 力2 知じ 题介 人: 記場が 識と作れ 花魁 娼 -j-御客 0 様う にするとなって 所曾 切り 家 物的 下げ の男の人間の 东 State H C 女で かい が出 但是 作意 2, 声、見 大た と、満年 批 た日の を掠す だらう たと 7)> 礼は - }-交差に 赤く る 73 如家か 出ると、 研艺 男上 ريم 其言 屋にはは 家の下れた でいて一つ る。 が一般に対している。 12. 思問 ٠٠٠ 平介 氣章 道陰 とからいん ひま 0 横さ

1 忽う氣き チン 1 なさる え は & 門情を表し それ と主人に とく事に、 氣は色に ボン 1 ほ から なん 御問 0 な 1 3 ・だと です ボ ぼうは妙だ 無過 を二人前に 1 办》 -(: 目の時 上法人は すね と記念 居らん。 中气 ですかと 取ら な そり حهد ないめい よう 蛙るの に見える。 に見て來た様に 名人で、 III : ( ) سعد \$L 好命的な感致詞を描 ガ で、本流 すー -) ぢ 聞き 主法に 水 まし رتب 100 恰も主人 -Ιİ r だも チ、 他 テト き首 蛙る 化 -) を眺る ち た UN が念を 41 郷ま 0 は足から カン は企はう 10 カン de からどう 何の気 -0 ん」なった 標 形容をなさ 趣 なあ ホー位な所 たんで ボ ないめい 割よ 向雪 から、 押む 1 向宏 る。共活 で」「へ -なしに、 御相談 どう 妙总 < > なの ガッ まし たの 3. 30 は 先 庭~ 8 0 ボ 4

錢銀行 骸すねっ 料等理 が今日 らく思い 教艺 でいたいいか 添 用办 1 Z. 始色 北 7 ょ は は カン 非常常 先法 私もも 要が 入し XI 待ま 「大意 ₩.C ツ IJ 12 が どう 番! ント 机 さな ケ ーーしば 御招 り御二人前に もらか رمه ボ》 を 0 ツ す 75 オレ 和談し L. トチメンボーは 1) 1.5 100 P 1. し可笑し F F. Y. Y. F. 残念な様子で、 我会 考 末 ÷ テい らく 評別に どう つつて居 いふ精 Til B 3 ならこしら オレ ボ、ー、 L 行 る ま た 薬を Ü ると なり 正是人 木 麥克 カン L 一だトチメンジ 上述序先 に田本 1) と實に滑稽 J 行 1. 5 ボ ね **担**然 主 チャ か 11:1 1 御生僧様 大意 武 メハンハ 1 ま 來ま 思ひ 以時 が、 方 ま 4: は 45 U. 出電 15 どら だ御い ゴナ す た 7 2 力》 ボト op ま 主 V て來て なん 4 た 通り 1 . 落門 护生 ボッか 與 12 力。 な カン 何沙 気の いら、私 洋行 を都合 27 700 ち 1) Ł 15> -) カン だと たと見る 行 75 ボ だ ٤, 人 ン ナ 、 真に ことをき なす -}-時間 兎と 1 き カン 4. がら Mil に二十 J. 4, して食 吹かか ま た 7. 哲法 的农 御治 先生 1 える y. から L 生的 ボト を かき た た カン f. 7. 形。 批 本党 す 子心 る 此人 が

٤ ふと、先生は から、常 意気を 資なべ行いだけ 6 の海袋 まし ると きな解で笑ふ。 んで る。 を合は 村村料 力上 派 ` 又共 ても横造の 近常域影 で、 1) 本党が ボ 1 た 奥 何管 办 ます 個人だらう ら 1 る遺憾です へえた様で 周: 笑りつ が御 何答 B 步 私とし はそり 方を御り 机 75 た ŀ 李. 0 心を前 使記 0 門亦 ま も默つて に行行 ريمهر 1t + かい です」「御尤も y, رمېد 而言 大配 V, 1 だと 原信 から 門影 だか 先生が た、 旅 ま 12 見えて、 居高 ま ったな、折角ない L L が指数に + 礼 造な 戰 矿 すると と主人は の材料 問さ 中 だ 13 でと 押衫 吾ない B 柳江 し変数 オレ 300 其內材料 んで ボイ ま \$ る こと主人が わ 來 TIM に繰 参り まこ ٤ カン 4 です 决 난 义 間今 材料は 1) かい 返さ なと 手 1 落ちたり が参う 頃 北方 御氣 11 HE 450

顿

なく笑

7

レア

ル

の上を見ると 東き が歸れ 0 ら、主人が書際に入 間ま か迷亭先生の 7

の御覧 度申納候。

間京先生 たくらる より 候る 間、年間御休心 は、其後 間的語 書も 手になった。 別に懸着せる 具面目なのはで 礼 面也 較台 心可被下候 被下候」と云ふのがなるが人も無之、いづち る婦人も無之、いべは殆どないので、 秋き は 0 迷点

成程あの男の いた 事をしたか と、主人 正がらくわっ は 月は遊びりは遊び 迷惑を対えるの

材料排成の為其意を 神底の蘇其意を果さず、遺憾千萬に一刻のひまを偸み、東風子にトチョは一刻のひまを偸み、東風子にトチョは一刻のひまを偸み、東風子にトチョ

例然 通信二 ŋ 15 なつて來た

分別的

べつ幕無 を以って 授品 新美型 可能 學 學 別 智 るさ 歌分 右登 心治なる 詩し 邦越の で食等、食の 協 の禮に易へ候段不悪に出勤致し候為、不 、諸曲 會、佛句合、短 主人は讀みと 連發にて當分 悪御宥恕被下 不得已賀狀であるが、まなだ、の 日は鳥部といいの後日は

īŋ~

是世北

をする 別る段気 くる \$ も及ばんさと、い 主人は手紙に返事

と主人は一寸むつとする。 と見今より心 損害候。 と見今より心 損害候。 と見今より心 損害候。 「今度御光來の一个度御光來の 得べに 担持条件。 の節言 でめてはトチ、 神座候の寒厨何の神は久し振りにて メトント ジャップで ボンので 味を養力 で 味を養力

とに依ると間に合ひ雑飲も計りとに依ると間に合ひ雑飲も計り すむつとする。 り廻して居る 近頃材料物院 味に入いた 失以敬以 の為 きに れます

雨気 かけたなと主人は、 讀

> は毫も感謝の意を表 心此事に りで勝手に苦心 しな 3 4 な

何生が 居候次第、 一時非常に流行致しいれるの舌の料理 御ご 極度と 詩祭だ、馬鹿 不生より 御諒察可被下候。 料理は なと主人 ひそ カン 8 往背羅馬全盛 にて、家舎風流 肉は: 指 を 冷淡で 動 のみがり 力》

使しニ 用きル 電は宴席に · 書き候變家 十六七 1 値が 北北和 ひ聞にも孔雀が 0 1) 頃途は 候節 ザ 有名なる つざる ス 全際を 女皇 好等 が尾半

漢草花屋敷等には からずと存候。 普通の島屋杯には つけと主人は、 の胃薬を充たす為に 御座候。 羽は 打 ちらほら見受け候 然がる 孔、 の孔雀を捕獲などの孔を置った様にいふ。 一向見當り は 15 程验 き、舌肉 7不中、 放學 動物の影響

(25)

健ない 見りが、一番におい 人となが、使る る 打5 たしと 句〈居る事じ から 船頭 000 ち を は心間 を 明まけ **BE**la 雅を 上すの 船頭 起ねこ 3. 東台 欠の服は 色之 こと主人が か、日野 力》 風言 0 龍頭蛇尾に 起かで ap 3 生艺 ナレ 0 うに 君家 1= から 無也 就では第一 を生生 なく IJ 名の主族外景人に 東台 L 店の 警句を カュ FE 癪品 夢らっ ま 風言 とて 東台 らからさ Ħ. 所 やし から 云心船党 八風子 12 は にどんな人 B 15 ち が な G. は 頭き 0 この教 いたは 下面 て、女の 別言 p あ が 花式魁龙 カン 稻沙 ij る 回於 どこ迄 V 妙等 え」す 見み 大きのはい 玄 け 0 まる -6 症~ · · · が 御治 所で君装 な -は 甘蜜 カニ 鬼とないん 氣き 店る 70 船頭 法学 其法 す。 8 0 加高 W 障意 何だ 此言 舟行 ま な に角表情が た 朗讀 0 -(10 渡る 2 頭言 土上 は 0 なら 2 る (合物しおやう す 主人 何定 無理で 6 B 0 な 家か れ 45 窓をかが 會な 折的 41 僕に 力 が が讀で ね す。 0 K んで 争 Ļ 役割け 所と F 子も 気で 其流 が 君公 は ŋ をる 頭ぎ あ 0 3 为

758

出で

來言

時がない

主に

0

意為

を一つ

3

国などは大人 員を起れること 的手に が、いかか すると 女や で、 會な 振ぶ P しま が 5 吳れ から日から 0 1) 假品 が 名簿 法 ٤ つ 驚きる 00 生意 が 色ら これ 御馬の食の 笑き に小い 人は は正月早々 を使る た け つて 無が気が から は かい 鳴なず 御二 0 れで B 3 た事 -得意 す 8 鴉 ij 废さに カュ 队沙 を笑 腰記 0 な な所 13 0 A S 火 7= 3 の 式: た 7 は 四分 を き 上御霊力を 4. 為 6 帳面のなが 香館 敗語 斷 居ら わ ŧ 願記 0 沂 漸當 F .. 0 ميد Z. かっ 8 形詞を y, L は V 0 起れ ŋ ょ Ιİ < 沿海 全 Uly. して て居る あ れ ど 7 オレ た 愈は を か。 愛が こんな 別う 笑きひ 出たら る。 な は て L 4 5 L け 42 子心 盛たに 成功 仰馬 柔道: 0 其為 かっ 述の る 45 0 極意 だ 夫元 ¥, 0 き 登えず がたと称する別点となる 4 今迄前 ŋ れ た -C. 7 力。 風恋 是礼 حه だら から た る 居为 是ならい 飛んだ事で」 ょ 4. 質らは 悪物 of the る。 現今知 ので 面気 頭を吹の は難り 积 と消害 瓶 先党と 喉佛が に贅り ---です を主 を 力大変 撫なで 心然像 **杯** 第語 of the CFE ŋ 有完 極 過ぎ 僕子 身西 人光 11 た 事じなのい が落ち 件なばら 赞き 成芸事を 文が 力》 ŋ は h スト

出て

時言

東京

風雪

1/1/2

子にき、ステット 朝の雑貨事

活の

ラト

を

0

2

C

期行

張江

さら ま

あ

る。 日金

**香花** 

12 今朝さ

鄉言人

州だ

上人が書館

附っ

た

11 g

足产

1) 時点

13

4:

付 11

統

氣

カニ

0

ば

否然

入に知っを 籍書名は書 や否定らは 云い事を と主人は 名的書物 掛念のど 2 治人に取ったと のき入り 型が E 博乐 主法人 かい 土 な 0 書語 間に見る 1:5 0 者られ 分款 4. 文学學 ガって居れば急に気が 位象 あ がま ŋ は 0 す ま 落 3 EL 前きと 印发 7 -}-只能 进沙 ち を列のよう れば 尘 It が Z, 1/13 無も無む 迄と 上流 L 中型言 御名前 上资 謀疲の連れなる。 IJ なて る 東島 ちな 到了 演 に遺はな 務 0 附電 居る な事に ( I 13.0 上 行 光 J.L な を 其流 入い 市差 た 連先 7. は ②中に姓名文 楽で 御二 る。 武士 後 0 薬 旧合 任 155 状ち 人。 子と吾ない あ 3 82 構き 加岛大岛 ű. 事 下产 勢だる 揃ぎ る のは中なぼ から ない な 失談 事品 カン 先生ま J. 细一 名な 願景生きせ 7 た 返入 0

ると も食べ 御気は をたべ あ V. 力 今朝さ 御台 加二 煙。 カン

受けて居る 共る どう 何您 が かく 1) だかか 国主 ・
定
厚
遇
を
受
け 日御膳を 3 れ、御飲 ね 方きで 」「さうで がずかず か、一方では V'0 をたべ 自じ 丸意で 分が 御二 0 座さ と思い 3 4. 4. 己が愛して居る なす 则心 0) 身體が ばられ ٤ 取肯 此台 る も、なない しく  $\Pi_{\mathcal{D}}$ T 見み

とか

でなく

ては

な

あ

3

3

を出す人で

御

外台

-}-

一御醫者様 下げも 際な返事をする も知し 日分より な 都を 此方 がよう は 等き 下げ 女艺 TI. 動質 H 物ぎ もである

17

of the

だらうつてんですも はわ 行くと、 て行い 分らん、拠つて置 ます 風か 邪で 力> 4. 引 -0 상 1) 41 た Ų, 三兴 え 毛げあ カン 猫を

大震

言葉です さと歸 事の猫なんです いつて参り な ねえ 0 大や まし 他品 0 張は 対防底 腹は よう ij 天璋院樣 三み上げ い、はだ雅で ほ 施ぎ カン ら、 杯で気 入 それ 何克 是記で ٤ れ カン 7 ぢ 感沈心だ のれ何念る 見み

風かと郷を風かを 何だだ。 ग्रे を 明りの どなたで 喉と 上かい 新 様う むんで だ ガミ 10 ガー 146 H12 ます ま 力。 きつ

ら御がますよ た ロ に 座さら 病だの 35 扣 丁品等品 天暗院様 下がまれていま な言葉を が CF 州来て 1115 油炉 一苦菜時代 ス h 何意 陈書 だ なら 30 け 7 0 X, に無い な つて なり ほん 42 礼 4. 部言 何第 Ł L とに 护马 カン 主 頃湯 碌さ 粉彩 4 よ 此法順等 な者 肺炎 計画の様 粉等 さら ~ 御り様うとに馬を座がれた大き ない -6 御二 办》

風か 邪だ 出 水ま Ð 出 オレ な

1213 和二

1434

殿町がて、

解析に中間(の人な楽を出

を草屋の である

もなる

11:3

'm'

え顔を洗か る海ぎた 恶認 つけ 女多 6. 友意 はし 11. ) 特朝無作法な摩を出 祕 密で 7 期点が あ の表通の 音元か が 3 時書 20 の様言 す人と 体に大得意で かえ 0 る様 所言 Mil 3

居る

機嫌の好い時は解がある。機嫌の ない猫を 想像 といいい 楊枝で 間上 前き まり から る。 ヤリ 近意あ 機がかいた 否なに t 出汽 が絞 明の 喉をつつ突いて の法是は領風国 ريهد 水め殺さ 時は を続けて居 なが し時も悪い時も休 細ぎ 元気づいて猶が 常芸芸 オレ た 6. カン も先 る様な軽は 3 時はや しで 妙穹 な席を る lt 吾等指杯には は 孙 が が、 あり い形容で て一消ぎた へ引き越す 非是 is on ある 100 がな رم 時本 刑术明等

「歴史家の説によれば 羅馬人は 日に二度も実も 第合も 100 気によれば 羅馬人は 日に二度も三度も 第合 質に就き 候(ば如何なる 健胃がよう の人にても消化機能に不調を醸すべく、役の人にても消化機能に不過るです。

又大兄の如くか、失敬な。

「然るに発養し給生とを兩立せしめんと「然るに発養し給生とを兩立せしめんと「然を滅したる後等は不相管に多量の滋養は不相管に多量の滋養を食ると同時に胃腸を常感に保持するの必要を認め、とゝに一の秘法を案用致るの必要を認め、とゝに一の秘法を案用致るの必要を認め、とゝに

はて 功を多 種島の を風き ねと主人は急に熱心 が法によりて浴 し、胃内を掃除致 たる は食後 風雪好客 後又食卓に就き、他く迄珍味の意見なない。 校からず ず人浴政候の 前に嚥下せる れ ば又湯に なる 以。入浴後 ŋ J. ってこれ のを悪ぐ

何だか妙だなと首を捻る。

依て此間中より

干

ボン、モ

ス

かと愚考致似。…」

・な顔をする。 な顔をする。 な顔をする。 かと愚考 致 似。……」 かと愚考 致 似。……」

5

文大兄の 馬人に仮って相対ではない。 成る事と纏かに心脈罷りあり候。上一致候。左もなくば折角の大國民も近き粉ない。左右なくば折角の大國民も近き粉ない。左右なくば折角の大國民も近き粉ない。左右は るべ 一十世紀 からざる機 如正く、 折柄、吾人戦勝國の國民 0 今日交通 か、強に降る 、軍國多事征路 此人治 食に に到着致し修事と自信と確性の衛を研究せざれませる。 の頻繁、宴會の る男だと主人が出 は、是非 第二年記 斯等 共電 上とる 1112. 思蒙

> 勿論、既に胃弱に惟み居者發見後に致し度、左すれる に存然。 に發見の職緒をも見出し得さる 人然諸家 も御便宜か 然!. )若述を沙り と行候。 御花 じの 草々不備 如く水生は一度思 L居候? れば小生の都合は らるく大兄の為

で居た。新年刻を 程ひま人だなあと主人は笑ひ 面 IIB 何先 だ だとう The だ HE から がが 々 くこんな思慮 つつい仕舞 えし 中心 か、あま の海水気に ながら なく過ぎ去った。 をやる迷亭け徐 りぶった。 1) り書方が真 して満

見たが逢は、 自身磁の 二辺沿に がら 0 まら 漸々 から る 水が の中で例の 所 を手 れない。最初は留学 7 が き だん 水鉢の 力。 は別覧 って、一瞬度三毛子な 7 御声 旅で る 加上 英間 を眺め ・湖んで、青軸の んよ だと思う (Ci) 女家 事が知 を訪問 てが、開き話と 构造が 計り居て たが L 14 12:00 Tilo して

(26)

な話と

もなか

の人と

す

が

癖でして

ね

どんな講繹を

す

行徳

ほ

V れ が

上がが

の姓名

ま

力>

\$

7

まし 政党直等なった。

あ

0

小風と

明に

至岩

って

正岩

-

と思い

C

玄

たが、 居る

是非

感の

事をも

所があ

る

0

0

介むすなな うで

左の すか

カン

た気は

ない

\_ 0

先に

は

紹言

\$

対接をする

る。法に

と云ふ人が來たよ」「あ

7

が

ŋ

上市 君家の わ

0

はあ、さ

僕も乗り から、其代りに文章でも Op 氣に 遠差 は及ばん。 がなが B なる」と主人は 面白 ŋ 別無自平等 だよ」にち 0 も近頃 さら やらうと思って 飽る は なく ほ 0 道を めて 0 ち 感違ひ をや < 3 ね 本党 れ 0 比が 3 8 0

寒月君が先日は

失過

ま

たと

這は入い

山文を拜聽

が言

-C.

先送知<sup>ち</sup>た 生芸名的時等 日來た時は 越智東風一 ではり を人が買っ 名が説を踏んで 讀 む。 断りますよ」一妙だ 革命の 大變氣に が れ つて それだから んだ 共の意 たと むと遠近と云ふ 今度 西龍は 「こりや成 煙草へ 腹は J. 0 ね。 で ٤ 底から雲井を鼻の孔迄吐 つて つて居たよと主人は が全く文學 朗讀 事 東風 は 力> 吳れ 招待して大倉 あ 0 0 あ 煙草を つで」「 東風 居ると 船步 ŋ れ が用たよ。何でも 111-8 會で な ま 香港で讃 と迷亭先生 話わ ٤ 世 明で と雲井を腹 たから少し傍を 頭になつて女學 ん、減智こちですと が、 物的 15 でい 7 まみ なる、 待 から いつて不平を云ふの むと ね ち 1 0 田町 山たす。一 來た 奎 構整 が得意たんです 笑ひなど 僕にが 一音で 0 へ引いき た迷亭君 明な き返す 2 10 問り ならずは姓 底迄不 演す を御見 雕学 膝頭を がら云ふ。 角空 生は 0 81 間に乗の こちと の名は 0 れると から 必ず は から、 いらい 流音 中等 は食店 走言 開意 心人 达三 叫

實は行徳の 主人は味の 夜やしゃ **亚上**是 15.00 デ 0 せう 出い席 あり 6 男 も 島於 交上 る ルのサ 0 つ رمهى 度にとる。迷惑君は氣 と僕杯は行徳の 組 寒月君が妙な笑ひ方をす 此是 何先 零二 東雪 だ 杯とは大選が トと孔後の話と 4, 火言 方を見て 紅ないた 風雪 と開 から、 す で應用 迄も減實で はず かい と云ふ語 永年教師 行徳の 0 な ٤ ひだ 新 た で朝海な所 と寒月で 面白き を主人は をして初 時をに 水丸 もから 1000 君はや 伽 B は 格だから 何常で 30 選んで 僕尽 面もらら 様子 お が風呂 つけ 6, 成 供品 命

は 一なり ¥, らなか つ

女是 は 感か 服式 L は、 無な時間 ねい いえを使 用き

な主人を の御陰に相違御席なるとも、三毛の 三<sup>3</sup> 毛<sup>it</sup> 座言 る猫だ 叩汽 1= たかった 御常 1 B IJ どう 0 0 うなかい 野

だ冤罪を蒙つた IJ 子 15 はとう 0 だ。 ح 逢はずいつは 滅さた

で 詩人になり つて 判を話法 とやらで、うんく 済まし 主人は書意 一般琴 たら、 際に 御い中部 さぞ終る Zit, 何信 ひ 匠ら 門か沈吟の な だらら 37 が のの所を體系 造誠を讀む様な摩を出し家の様な事を云ふ、主人

章 主法 當分多忙で行 人は 一一新菜 た浅亭 重たさらに口る 作って 0 らればい。 か分らんよ」「無名氏 かれな 今翻譯 が を開く。こ る 「うん、から して見ようと とない カン ね。 つて って、態々い 面は自己を 寸らま か、言言 では 0 君家けて 積いたと Tyl, カミ

題だ

妙な題だな、

い互人引力

と云ふ

主法に

して設

7

少し

無理り

な種りだが

夫乱か

45

カュ 學元

激め

の念を押して 中々面白

から

4

1

面

を

二歳本」と主人は落ち即 せうと云い たけるながないない。 然たるも て居る名は 名はし いかまき 融技不 がい ·存然性性 批談 様な法螺吹きとは違ふさ 御座ら で討たらと 作符 して 第二讀本がどう 五文と云ふ 催に 0 冗談だ 全間とこに カン たと y, 82 カン に釈を示して かと るか \$ 背があ 云い 知し ů. 4. るらしと 41 れ のは第二讀本の 話法 ない。 つたら、 附き 寸法なんだらら」「 No る人が山陽 が は迷亭先生 近党 どれ渡ん あ る 雀の カン から 舌の響を におき眼 L で見給 中京 ると云か 郷美服 翻譯 馬は 眼光へ、僕を 鹿か

> 何故 で、 ると落ち

る

何ない

の度に球

又是

を高く独

を投げ

彼等は

球質

を

25

1/13

球は )遊んで居

かとケ

が開発

合へる。一彼は巨人引力が聞く。一臣人が地中にが聞く。一臣人が地中に

住す ぼら

である。

しと切が答う

別力と云ふ名を持つて から早々 禅坊生 表題 み始に 朓东 又讀 0 本文を讃 題だから先づ負債る巨人といふ 生が大燈図師の生が大燈図師の でい る。 チ 正人 味 4 、巨人引力 始め 小なり見が カン が わから T, L 7 力。 一人で 思なは 只ただな く今度といふ今度は 御ごや 是記は それ 返記 いたね。 質いたい んか に恐事が できり 承知して一人で果舌 何高 入いつ カン ま も君を降参さ 7;= v だと思 企業 終 0 から譯して見た 7 む 飛<sup>と</sup>ん 御返 此法 が た だ所で の奥を見る 11-3 カン 何 たよ。 いぢやな 比人法 トチメンボー な 時を んとは。全 000 元児 でも は な カン 々しと 向营

通言

を見たらう。す

正人 あ

引力が呼ぶの

-0

事品 九

が

らう。

人

舞き彼れ彼れにしと母が

な家屋を地で、彼は萬少

上に引く、引かれば、関物を己の方へと

ねば飛

んで仕

見三

8

も飛んで仕

仁郷ふ。

が落

人別といふ

は

呼よ から

いる

-

空に

から

呼ぶる。

たん

だ

一と主人

オレ

オレ

ま

寸

オレ

解

华心

o it

事に首が

先はんで

间等

使言け

4.

カン

起がば

111=

事

外

狮

延

nik ?

應

も及な 見るる がだとか 見るあ 向きれ 徐 ふ気ぎ 思なっ る XX0 かい 2 12 を添 で神経 なつ 首が 嬉れ 1) が 時に 九 蹴け 話法 果基 が祭ぶ HE たと 返す 合き L 細心 遂? 7 し東京の っつてふ 本 よい た。 HE 0 5 W 首分を 寒門 オレ 3 THE THE が事 首系を は 8 カン れで よう 搪片 品次 7 人小 から 是世非の 1) とようが 行い 那些 16 オレ 人い あり いるの 按表表 と枝を た 孙 U オレ な るがなっ 光志  $F^{b}$ 40 人に対した。 から 別為 7 る 1) H が實に美的 人可 置 居る事を 段元 東き 红 3 想像 3 かい 3 風き L 3 6. ふ 引 他家の上 逢る気き L よう 7 3 Zin In.

永高今記 日号日号 3; る、連記安治 る ち 面沿 無線線 と窓門 して、 と思る のかきる つて J.J. へ引き オレ 1 F が 東江 早 澄寸 速で 風马 來て 見る以を引を から き HIE 南 なく 村沿 E オレ た な 3 首なの 82 VI 0 上記 け ٤ が 何号然は オレ رم オレ

初

رمېد

君意

B

を総

1)

度学

な

カン

6.

12 愈 佳 遊 人い IJ ま す 12 7 31: 織等 を

た。居る 人だる 法法界なだにとれ な事 今日の たつ 見多 から よ 3 僕が ると あ つて丘に感應 足を運動 1 \$ 何定で が行信 to つ ス ひこ 0 alka. がや 抓拿 して に対防 カン 來 な L 后る現場 はは た VY 先章 W か 44 好品 こ迷惑は、 質らる 刑等 界於 2 と副意識下に取りつか ら下で が TS が . 質らに 浴 を -) 種島 ま し不のののれ 返れ思り成とという。 変と果る実際ん たよ 11:00 30

うに 空う也で L 似に 柳薄い 成程何 窓場 -た B 餅 様う 弘 思なは を しま ふ氣に 生類張 火心 カン つて見る 外等 オレ 笑きつ 4 ま 灰は 世 -fil 灰を丁寧には る -Ł 11:30 をもごく から た 不 小はる。 1 頃湯 た が 捡加 な事 to 抓 步 存線 رجد 別は 7 it 0) かい 110 何言 -(" 一方と E 1 t 分がで す 11名し \$ かてい I, il カン を 3615 标志 開門 居るは 业 解うる。 向も。 1) ザ 小さ IJ

-0

13

な

が

な

が

2, な語語を すと 年令 水道 253 でには 350 まつて たか では日 があ 行き 共気の 寸 が <u>ت</u> てもう 某る が 1) 3 ナデも 中京人 子 玄 ま ま ر عهد 协乐 時が眼を 川景 共活 経過 南京の高いのでは、「西京」 1) す 3 L の話とは 何との 盛 た。 逢.6 大 所も なく 6 0 5 會問 も驚いて精 私だっ 人だが 質は こと迷惑も 御 が 1-を 出でた 知ら 心能走 た耳頭・ 病気を Hi. 20 人是 近意 すり 6, 其気があっ 刻を施える。 2 0 人怎 る 家言 におりし れ かきら の快事と 令也靈 力》 213 -C: 2 5 4 ちなに登れる 承当 1/1, D. 忘等年人 田島 で、 见改 力> 餅; 1 游 名な 知 を 來て、 近る 共流 思言 2 785 思ない 思ふんなに高いのかりとを携へりかられるとんが集る 则 1) 時々はない ŧ 金艺 奏も た 公合を 出て んでし と小型 高 12:30 0 時等 评; 15 ま 1

器かぶ者を月 成は h 月学 否是 が、 を 弘之 - AUG-D 呼流 調之 何意 んで Is" DET しろ 1114.5 迷点光 ず 州 思な制すら 11:00 ふ様言い 35. 港方 安子く 何だ。 聴う 功う を奏し 腦等 生候等所で居る 60 艺权 名の 打包 11 '

生きて居る 共言他なり、大きない。 んな 走等 なと カン 验证 暮 0 cope 武 して Total L 残: して お 御二 15 Zi. THIP EŁ んで 過程物 在 家かれた 1 書飯を食 冷む水 御 心 月お 思想 僕 St. 目易 争 順為 を 非沙 気に と記さ 下办 揚 が 73 つって 御旨 げ 成程親 ね。 に氣き と云ふ気 惊沙 カン 0 風か 統計 から 、居る所 いちる が 明治は 年寄生 んだは 體力 þ 田山 れ ス 邪ぎを 居る 7 が有意 0 居る は 先 の思 1 居る 御二 る は夜間外に 1 へおいる 人達は 質に 文がえ ~ け ヴ 礼 つてる な 先生されがあ 何意 を焚い 0 から 前に 200 を かた著 つ関系でが た。 あ 何如例此 か、色 0 出版 中でくた 大き 迷常の 合意 様う 2 だ 7 中华 を B IJ 7 B

名なりの前を負い小さ 富士児 たよ。 非び」 極き 來き以い 思意 とう 1 だ 初時 < 遊車 くさく 0 6 0 だか 思なっ が 徘 上學 カン 春梦 な めて つて 2 る。 心心部是 學 て意思 晚送 5 傷 0 を ち 办。 見が散歩 de て 飯管 御物 4.8 + らい あ 5 Į. あ 雜音番兒 知 が、 時 る たる 何い る VI 門沈 て仕し 仕し 麦を 胃る 15 0 が 事。 6 時 + 先生とど 舞 ه زيد 間先 んだ時には 出 0 处、 子行。外では だ が 0 具: 舞ま 朋信 山下 排" た 施設 مهد ひに Ł 0 から 書が ŋ 云ふ氣になっ す 行かっ 力》 名な 足を が後ろ 御 たと 1,5 ると れっ 前急 妙らに 当 力は がら 向也 ある 私ないない 思なひ 早場 何定 100 一日動 る。 も今度 列學 た。 から 力> 苦蒙 後 一般なる 返事 な 水な 東風き 大統治 カン 切出 収る 沙山本 丁克度 ころふ気が カン 111-1 限智 40 0 B 御免験る事に ず でも IJ 吹ぶ 土艺 手下 來《獨言 変 其晩は 少される いつになく 東京 0 カュ 紙な 共気中等 哲 型が便 居立 書か 0 來 オレ ٢ な藝は川には六尺で 候言 0) でて、 附了 事品 ふ奴がが を入い が來た ば 池よ かっ たも う 好心氣 1 共活 る、 2 何気ば 4. 礼 3 げ

+20 Ł 來で ぢ 1/19 を 居る がい をい 見改 な時 る 1 思 馳か 何心 111 不 迎言 1150 137 5 清 間まひ れ カン と首 人 例だ 死 の松気 E 82 から 5 /= 真\* け 粉。

を

0

生艺

不高

関し

議

な

首應 首を例れ 松う 松き た 何先 だい 鴻ら 0 迷亭 憂だで と大 は 人だが 間句を 縮 窓月が縮める。 投げ 波は 会なと 入い な オレ

3

置った 芸の松 所言 6 < 省分 提下\* から が総 っては 鴻言 あ が 四邊を って 自宣 0 希臘人 人 に 間 に 见<sup>み</sup>る ながい 分えで 15 居心 が、そら IJ 0) 度に 相差 なぜ 0 言い 見か つて居 は 命 L 75 なる。 斯ら 締ねかけ F 首続 傳記 宴》介[ かな げて すす 7 5 B 5 0 好心 云 1) 松で、上 0 北 ふ名 生ない 32 だ」 年に二三 II. 枝色 虚。 竹か、た 危急 河; 他为 0 どう 此松 手三 17 F 枝を松う 來 見る かい 返ん 番 町 为 往常來記 茶 は 1J カン 40 4. 能度 何 西門 ٤ 首北 75 儘ないに ぬ氣き Z 化 本汽 す 14 Ji: 此る E 省合 纱 分元 歷的

氣はどうな 所があ を驚かす の感應 張は Ł IJ 去 12 世 と迷亭先生 ł た カン た 粉巻 門の内で が迎え がおき 全艺 さんの病さんの病 る。 下時 女言 た

カン

p

主人は最前か と見えます 6 沈思 0 體でで あ しと負け ぬ気を が、 を出た時等 て 聞き

が あ る 5 迷亭 0 眼剪 中多 主法

張は ŋ 同 日日 中同刻 時合で ちに 空也 妙多 カュ が着 迷亭 75 4 が て 寒月 ま 居る。 返か が

がかや 物記は 一茶の 何な 新 代在 ŋ にが標準 Пo 何を さっ 大塚ないとよ 7 85 15 在 聞き 113 事是 今け 日本塾を 頃 城湾 乜 が 新聞が ひだか 小师 吳〈 になる を参え カジ オレ 用陰 今け 細意

私なると 君公 行四 た 渉まへ 0 行くには茶屋と 7 は は 世 カン き は是非構津 不。平心 な計器 5 細され 少 4. 相當の席が 7 る -1-V れる気 な敵 ŋ なら が ııı j だか せら 造が 0 6 を強さ 云心 は 一所に行つ 約省 30 今ける日本 b 72 をする。 7 間気 据语 0 L カン のが正常ので、 ٠, は 川在 到院底 知し 元治 0 は 下をす 突懸け 御节 開き 前為 味 3 間党 共元 から 0 線艺 7 手續 to 15 そ 7 2 私に 「ふ場所は んなに 電が 0 です 日号 行<sup>v</sup> 0 と変勢 あ -0 細意 賑星

65 大雅 原の 續記 日的 0 は 行い 力> なかれ 細言 よく カン 7 そ 76 君公 < ま れ 1.17 3 Ŋ は を踏まな 凌さ 降か あ い眼附 13 残念だが今日は たが教 い手續きなん す 15 -(" よう。 Mil 常規を して、私は 野さ だ の君代さん かっ 濟村 出だ カン 知し 90 來拿 IJ をく 女をな ार्ड द よう ま 专 正常 さら手 世 郭言 を ち す カン す 73 数きか 5

駄だ日め たれな すと、其位早く 何な っなに 時意 奥さんがで 故世 から急に悪寒 四時に 着? ŋ VI なんだね 細なる を述べからで 樣。 て す 行かか ٤ 念を 行っつ なく L す 鈴は 出栏 押ねれ 木 L ち 0 ま ち 月号 のや四時をおり して見たら、 て帰ら 行け ね んと急に 不以議 日め な 玄 か 過す 世 える駄目 ts 寺 僕が や這 ば き

て動き 感觉 じがが 1 カン 穴索 か起こる 0 な 開市 ٤. 0 4 米の た風船 思なる が 計學 玉葉 0 釋 様言 を 15 加台 度とに

かする

3

掃きなす ŋ だから 南 4. 口 7 を 困 利か 労に 変 是非 た 5 には多 事 黑空 寒 1) 11 へに 0 和に M 7 な 世 40 77. P 9 IJ, 1) 1) 眼色 身としょう 扶 細さ 君公 かけりで、使 今時日 0 平 Soos が年に 幸きひに 1) 電車車 -度と 時間に洒れ け た 願語

吾身をし も共言 丁度夢でう あ かりが 0 80 綺龍い 空氣が急に固形體 つける如く思はれました。 頭電 あの快活な、 中にあって著しくて堪ら な重く な あ 7 節り道に 四 L 健児康 方から

む」と生返事をする。 はり り聞こえる様だが、もし差支へが 何つて居ると〇〇子さんと云ふ 一寸失敬だが ね、君と主人を顧ると、主人も「う 待ま って吳れ給 なけ 0 0 が Ž 一返ばか ればるなな つ き カン 5

〇〇子さ

んから酸しませら 一凡て慶々然とし やそれ支は當人の迷惑になるかも て味々然たる かたで行く積 知し れ ま 관

L

かね なんですから かたまつ 病氣になった事を考へると、實に飛花落葉のでき 冷笑なさつてはいけません、極 只なる 潮か干潮か分りま ・・・・兎に角あの婦人が急にそんな いて居る様に見えま いつたのです。 せせ 欄だによ んが、黒い水が 面也 一份つて下 No 花川戸 な

名を呼ぶ際が 人に呼ばれる器は さくな ました。 又水を見る。 方は から つて 共提灯の火を見送つて居ると、段々小 人力 札幌ビ が聞こえる 車が す ると進い ì 一意見けてお いが離だらうと水の ルの處で消えまし のです。 かの 川直な 來て橋は はてな、 がであ を通信 0 今時 而言 を

私の名を呼ぶのです。 ない の名を呼ぶのです。 ない ない、早ん ない ない こう は欄子に捕る すかして見まし 耳を立てて聞きました。三度目に呼ばれた時に対なった。 へ 出<sup>た</sup> せるに違ひない、早々歸らうと思つて、一 たのです。 ま つて居ながら膝頭 たが、暗くて何も分りません。 其降は遠くの方か、川路 す。私は又立ち留まつて 又微かな軽で遠くから ががくく の底 かっ

を刺し通したので、次としいます。 またしない 一方に、訴べる様に、扱ひを求める様に 私の耳の きったしない と周号を関する 屯 す。其返事が大きかつたも 3 ら出る様ですが、 響いて自分で、 せん。其時に私は此夜の中に巻き込まれ の壁の出る所へ行きたいと云ふ気がむら を見渡しました。人も犬も月も何も見え 欄沿 は覺えず『は 、自分の際に 粉電れ 学身を出し ¥. 1 ない〇〇子の い』と返事をし して思い 驚かされて、はつ です から部 水き の整なんで かな水 たの

> がつて置 と思想 沙れ 恋る。 1 落ちて仕れ たよ。 て來る様に思 C どら ながら私に とくだと思 めて居ると又憐れな聲が 今度呼んだら て、 想ま ひ まし そして小石か を呼ぶ降が 让 つて力を込めて一旦飛び上 とうへ オレ た まし 飛び込まうと決心して流 何ぞの様に未練な 欄子の上に乗りま の下に の様に浮いて

ち とうく つか 派び込んだ 0 力 6. と主が人 が をば

分の鼻の頭を一寸つまむ 其所迄行からとは思 はなかつた」 と迷亭が自

夢中でし 間は下が積電 違意り n に不思議だ。 様な感じもし 如言 カン を見渡すと驚きましたね。水の中へ飛び込ん る 「飛び込んだ後は気が遠く が、 たの りで居た所が、つい間 どこも濡 たので、共時は實に残念でし ひ文であの聲の出る所へ行く事 です」 た。 の組織 やがて眼 こり ない。慥かに飛び込んだ筈だが實 を荷厄介にして居る 変月はにや/\ op 變だと気が附い 所き がさ t 何在 遠つて橋の真中へ飛 めて見ると恋く って、 さい前とう 水を飲ん て其所いら が川來な らく あり

面影白岩

僕の經過

頃。四よ馳が取と先生んか 時じけ リ 生き。 か、何気 兎とば VI 決 茶るの る。 今省 気がない 間電 1110 胃る オレ 得之 舞 御当 型が心と 0 細語 三 君だ 時じ 四二時と IJ 配に 込む。 茶彩の 15 1-12 なく の成命で 楽を < 対ば げ 宜 水 無 6 なる 楽さ を あ チ カン 愚ぐ J. 下是 なる ŀ. 岡づ 程管 0 四二 分が 世 を げ なり 取上 時 理り 5 す 不 々 11 ま 過, 事是 思し 茶草 1) -1-17 す 3 僕們 ぎ だ 議 物為 2 が 細さが、君え、啊 分产 رعه 四上 大 御書 げ 山 啊的 置物 時じ は 0 7 消ぎ 、下げ 女家 난 御二 る 川福建 is 居 思まり 早まっぱ 切っく 対すく 早ま 座言 17 飲の 行い 4. 氣け な上 0 まら 6 Ħ. あ ょ L 0 61 を を 前に 一分前 7 れ る。 ま 17 他是 出。 1/2 Ł ٤ 난 90 オレ 4. 考なに、 見くに 旗階 生活め 氣け

名はいると す だ 不多 7 4. から た 3 int かい す る 思蒙の 流 背世 0 8 3 明蒙 た 夢 ぶれ ij は が病気を から in カン 此方 様等に 事 事是 6 ま 1/4 % E. だ が 始時 消き かない。 +ds て分類 水太 全装管なり 樂 四二 例常に 時也 が す な 何是 0) る る 香港 0 つ限 た 郭江 事をが 0 か 洪岩 もでら 田气甘葉 は 15 嬉れ 來た HELD 木下に 來寺 先艺 飲の

ま

御二 陈言

ま

12

細ご

君公

聞き

様う

迷さって 云い行い へ、僻 がれ た た き 出产 カン 細さ た 要多か F す + 僕に 君允 カン 领 Ħ. 歌か のった 0 0 分於 を あ 義生ら 輝ぎ ぶな 0 近け FILLA 使き が 差で 座さ な 4. 5 分言 加北 J. 1= 所 ね Top 時也 だ ---赏 所に行い 7 L 1) カン を 瀬ないま 過す あり 15 残念な 11:4 北京 方がた \$ 0 たと今で 滿意 ガジ P た 八、脚さの 事品 是 生活 思想 オレ 4. 來言 た。 È, 290 85 ٤

寒がけっ 様う語言 仕 礼 ふ気き風き なり 11 了道 = 1t th 例なか を 君意 0 な す \$ -0) 如是知 主法 あ 様さ 人だ 是記はでいから 缺 獨立 け ŋ 阿い たあな < 決意ふ 人艺 自じ分割 に割む 様う 出作 持つ迷恋 L 義 i. 粉 細点 顔はを 77 障点 我にはけ が対すま な 子 カジ 渡った 0)

動為

作

0

In job

如意

U):

服8 只要

になる

1)

游技

居る

具電

念ないかれ 迷さきい 軽い度 常らばもちこ ふ感だ 默? なつ 7: 承さ 居る 隆かで 何先 音楽 部是 -た 知艺 倒きら 欠<sup>®</sup> 明显多 L だ を II. 超三 否がはい ぬきれ 张拉 問金 愚 de S 0 力。 少元" 0 了智 了智 所常 解常 平心る 4. あ 可を 1) L 居る E 娑は冷か 7 0 時也 突か 人 B < かい つ居っつ た たが 逸らかと 盐 L of. I'm 知 0) を遺ぶ カュ Es 人之 カン な 俗語のめい カ 82 オレ 12 1) Đ ね 6 細ご 划 75.3 彼れん 常先我容 以だな 彼れ するを あ #E -}-君分 つて居っ 點泛點泛 グ は 0 為法 IJ 4. 儘言 は 笑わ なぜ 然気 ž 等ら 17 寿きだ 少さ L 强し 排門 北田 絲な を聞きは現 桶 兩人 3 ルとう た × 穴き進さ 數学 独言 & 1) から な事 市方 ば を 順 間 0 阿分 台書 思想使品 事。 な 物き彼れ すを爲ろ 3 it 記さる 11 11 11 者が自え 部门 風なに 等 尖-思月 所とぬる 前共 Vì 動言人是 聞き オレ な 中等 生 7 4. カュ 32 云い居るの 沈えて 思索な 世

て居る。 時じやれ 限は は 無<sup>む</sup> る。 うと 憎じ和言し 昨望君だた 8 ます 薬の 10 3 0 化 報 0 だ は 0 6 細さ と相談 75. 夜が かい お 所言 を履行 の感覚 が 君公 加北 事だか ぐらし 道を説き 海等 常等が 時じ 斯 運2 ば ŋ で、なる際 度 ま 四時事 血 毒だと 前さ かと 恨。 0 直 見ちく ds 來た 力。 か細君の 前き は全快 聞言 -C: ij 7 何 口台 る。をなるつき 事是 7 甘富木 聞かして、 がら 4. ます だだ を 見やせ 御能を 木器 ŋ 3 どう 出。 行いく 0 學かか 吃き は から、 IJ す 喜 來會 何连遊館 學が七 る 2 に有総 から安心 よ、からず 物湯 1 TI 外は 施品 った様なも Sp 感から 笑為 出で B カン 社 る *t=* 歸心 を 四上 知し たなあ、今 さうに しも 時也 B 15 ij 來 清章 まし 到底人 極き よ 次し た 行 第だます 0 な できたいない 90 全类 よ。 氣を て待つ なる、 居る ぐ二 5 上の時でとき げ 頃を生き 行" カニ 胸中 0 れ 楽で 限心 情 起起 0 7 しか 居る 生智萬意 カン 四头 な 狹葉 來く る ま 氣電 から

落ちであつ 舞きつ 變、生き した。 君家等に 冷むる 英語 かれた 心得て居るい 夫言の たの で、僕 瀬世 んか んで 込んだも 0 5 011 た譯 英記 ない が か た。 ない で、 を 流 Fo お 7is が 時等 製品に \$ 人是 僕は沈常 御おな 前き 事是 間? ぢ 8 0 知し 初 か 折的 取と ったかっ を御存じ 心滅 新公 好才 を م は 背色 25. る は変 0 れ 1) た。 判符 忘れか 解するが 7 \$ き 0 あ カン 衛登 を妻の様に解 -} 0 1+ 考公 居る れ だ な な 計信 ŋ 3 だけ 0 カン ささら 此言 理り 15 る 出 力= -は 盐 北京 らと な 全く変を愛き 6 來き lip & K を不 失號 が僕 所言 さ 細さ務りい ると オレ 何なない 雅祥な 何先 0 な カン 聞きく 位台 ない ども 君公 腰を折 の気 是は 4. み 3 力> 宜的 B 耶? 爽語 尧 細ご 込ま カン L 書きるま ・ 登悟 かざと英語 とたかん 加辛 -(" 5 な -3many 君気の B 僕に of the 學がすか そん t は 6 御二 西に は 世 0) 來さて す 座 ま を 決け 常思 英語 恶 れて仕舞 は 流 22 カン カン る 2 早、 寒かん 人艺 な横文字なん 至情 卒業 が英語を カン 强いく TS 0 slip '(wixt ます な 游位 位 を 中 悪意で ٤ で 性量で少 糖な あなた位 使品 知山 少さ そんなに 使 老 有為極心 から出 つった。 生 なる、 6 L 0 急せき どう 7 カン なん 人で知し HE 使記 な 呼よ出産

形はと無い無いがは、 笥 風。 限めか 日では 先生もをされています。 自じう 木き IJ. は 掛 3 \$ は 4. 玄 其流 此時 分范 氣章 先生 ٠. が け T 75. ろ 注文道: ら湯 作を撫 黑緒 が気気 肌是 3 وسية か る B は 5 伊大塚にはよう 思想 妻を褒 程細君を美し 险尔 0 大塚を聞ったいと を \$L 0 11 L 細言 僕の 脱るい 時じつ ます 物きを 7 そ を ち 君公 満足さ 附った 居るれ 間常 な で 1) から 時間を で石鹼 様な気 て、日ま ٤ 否片 ち 初二 8 書語 る 織す 0 枫\$ 形。 る を op ば 力。 ٤ 早早 カュ 力》 とが意 肌度 朓东 0 1 な 3 せ 日線を引つ繰 = 0 反法の際と 風流情 て出掛 可を開き 見み な か 3 上 0 く性を行って行 甘木 る 換沙 胜约 4 L 細さ が容符 ٤ VI 格か 生 き 思蒙 利利が、 存 君允 别言 l. 込んで 希望と を開き し見える。 · 先生 御門 店がげ 5 :: **t**, 6. を カン 水さて 1) 樣言 命 た皮膚 He 报学 化" を 45 事 返 1+ 時也 ぜ カン かい 7. 僕が 共活旗 居る 0 おる 吳〈 何少 御二 來等 たった、 芸館が石鹸 なず t3. 旗空 油 座 是 かい れ カン -i. が、 田澤け pg : 胸粒 \$ -) ば、といまで 防心 小氣 ま 通言 を 蓝 僕 北京 ま

受け 代言 ŋ 死に 13 死儿 は ぬ 75 が出で 本なな な が 0 あ な L 0 2 を

御され 果報者で ます え」 さん なに猫と 0 1 利意 御經が 猫を 仰宫 ま 3 日的 ĺ ま L 短 座すい op ね 2 カン る 過ぎた様だ 坊等 御物 まり さうで 所言 5 उं あ をちよ 極は少き 0 ね 位 仰节 たど 7 経 0 たら、月桂寺 で充分浮土へ置き いと 0 た様で 0 念を を ま た 讀よ す 0 本が 2 大變御早ら だ 御二 6 寺さ \$ 行かれ きまし あ 5 全た 心酸 W ます 0 0 は < 坊は

らま から 野の 深意 は 良。 る 前ま 事 々く 々 ts 外か ないとという。 活着: の野良なん 難有だた 0 が御がな奴だ。 は < 0 15 だ 此あ

身み時を震が、 7 6 は 资 C は其後野良が H をし 萬差 布哈 團艺 八 をす は 此二 共活で 事記 百 0 際に ŋ 落ち 何怎 な 百 日 通経 0 当 0 毛髪を一 縁を側に 繰り 頃 を 前に カュ で中途で 御お 5 3 で度と 飛さ 師し び た たて 下超 3 0 力 近所に き乗り知し ŋ た

身と が 月柱寺さんから 輕は 少言 TS 御記 向き を と受け 7 居る

る

が失懸だ失懸だと評す 情から 近款 感か 頃 は 外於 出場 す 主に人に 明氣 す 2 閉と る 劣を \$ 0 ぢ 6 な B 籠る 82 無かって 程是 何だだ 0 無性猫 居る は な カン 111-世 0 となる人と F ts が

類な 大き かな からず を知らず 時漢か 恩を感謝さ に起いる るも 吾がない を表う り放逐論さへ呈出しなると た芸芸芸 事の普 は 0 始也 V して居る。此點 だ み、日本の 通言 ア 8 す カン 0 ると 7 五郎が出てた情報しない ス 躊ぎ 自じの 果出の 般気の 記の 吾がはい 上之 同智時 た 15 ス 猫き Ì 不が描述 事是 で來て、吾輩 ΙĒ A は -が 矢は は活 2 ない た事を な 様ない ラ ŋ 44 一恥づるであらう。 3  $\mathcal{V}$ 6 限がた 別るに IJ B 0 云山 な がい 7 あ 0 ふあ 7 の竹像 好方 對たは、 6 腹は 0 < 事を N to the \_\_\_ 深く主人の で吾輩の おきん 7 6 時心 を複判 敬は、 知 L は たな 彼れ等 が吾輩 つて お言か 7 此家や の意い 大は 纯是似作 0

程退加り 感か 毛巾 は る は 思想は 死し か、きには 段. 黑多 CL 人儿 は 達ち 知ち は 主法人 水たの 那智力 置に 7 寂寞

7

容易

子才

是れも

不為

平

云

不

450 生

だ

たの

は残え

感

子

わが物

15

喰

位な見ないた。矢張した の毛の する 子多語 を糾合し を す 位象 云 は 身の安きを置っ 愛心と 吾な料な 心はない。 此古 な見談 4. 方は 同言 様っ 料的 黑多 B ٤ を送 け 心とか、輕薄し 進北 は 生 だ。 0 5 7 たく 阿斯山 B て二本足の 1) 吳れ 事だ計場 亦人間界の は る を り人間同等 てく 0 かう猫を 限智 L 所令え して 7 たの K る。 吳< ŋ 來た様な て融学 從なっ の所言 荷厄介に ことか、 7 位為 の智癖を 斯様な言語を弄して は は 是れ 猫をよ 通の 只性情 類院 0 先法 手で 気位で 11.6 西部無り 紙等 利かか の然ら しい。 人怎 ŋ 頭き **画** 己がれ と雌雄を決し 脱だん ハだと は ない。 段先々く 持ち 依い ŋ 0 頼ら 矢張り 敢さて 北人 居る譚に 質乏性 近京 猫さ あり 思な 0 人玩 態なく 所る群には行かして見ると三毛 き 6 大流の る 0 0 む 評さ た 所言 同族 思し 同族を 1111 が ま る が吾輩に 男を 心想言行 人を関 3 に向い 所言 V : 2 の影響 よう 事は漸 か で、大れ 只たどろう ある つて が行々く 同族 晋》

師になって人影がになって人影が 人を宜かのい うた だ。 82 空音が ŋ びて な の気け す 庭証 は う カン ム寐を IJ 5 な はおけずで 面智 TE 5 に取 0 海天 5 B もだれる 0 7 0 黒い かな春日は 真たなが Mil して居ると、 n は れが氣 して 匠から な 副品 を は さん カン 急なに 居る から、 寐轉んで 明まくな! 障害 る。 0 度と 7 は一流 の庭はへ 取货 0 って、 子も立た \$ 正さらでわっ ŋ 得で を受う 泥岩 行い 照t -三キ" 起 あ オレ 0 B が 障が子 の雲も見 B 迎族 も見て の虚な 談 る。 た 7 17 座さ て、 切き 0 た 儒参問 ٤ 毛げか 時等 0 0 0 0 モ子は 事も忘れて 門整松 5 知し 面智 0 7 より 、これ持ち がほに そ 5 え へ上が あ ٤ ち が 好さ 少さ 6 ŋ る 82 な 注し < 足た 人とごと 日的 L 0 0 ومجه 深意 0 L か 御おは 飾智 あ た 7 は き

信えたと流 上が變か響は 御市 學汗 =3 三毛子は 一げて が 1 申臺 無也 團 たと明 等 めたう を使が 御岩 [in] は 崩る 網外 院 L 香が L 立汽 佛育な 力》 -0 まし た ij た たがが b ち L カン 無も上き 上声 5 た たし「 是なら 恰当た 0 げ る。 カン ま 好弯 調み かない 少 陀兰 が 佛ざチ 机 人员院 5 何免 7 力 ン、 だ 0 カン 御那 早速御 カン b (立る) HIJL が響信女 南な無な 様子 少し割 匠ち 御佛道 さん 福かが 變元 ŋ 變心

彌陀佛 猫を 李 チ 0 が 様った 前き L Z. ン、 來た。 回為向等 眼ら B 度と 南な 無也 動? は È 下ががかった。 植类 かさな 座ぎ 1 造帯と 書言文、 7 0 拓 造り の上記 學家 が 南な な す 無ささい る。 立た 0 調が一般だっ たは、 香油は 佛南 は 木き急ま 無也 動等 河沿 0

よ、あ な よつと 甘雲 人様 ほ V 木さん んとに 風か 事を 邪を引む ŋ から 残え 體に =3 樂で 悪なく 毛力 4. を B の甘木さんが 五小 事と 下たさ たんで 馬は s. を致に 鹿か \$ 15 0 L 御二 L 7 ま 過す 座 は ょ iF, 悪家 た な 力。 ま ま 4. 5 ね。 世 是就 御 た 5 あ 座さ 始也 カン も壽命 ね が \* 4 8 12 ま 知 は え 3 す オレ ち

張け

留守で

は

な

0

0

は

なり

だつ

た。

出で

來た

カン

え

御品

Mil

は

たや

Mili

屋中

参ぎ カン

たら

度色

出で 遅ぎく 匠さん

來

上走

が

つ 玄

だ

た L

所言 て、

中意

まし

7.

お 丁

3

金見あ

來拿

是で三

学品

ば 見み

礼 世

ŧ な

世

剝は約き

る 出で

事

は

あるま

いね」「えく念を押

L

ま

えろ。 つまる 三から 子 所表 2 を甘水先生 通のではり に診察 教は 师 0 5 L 7 ち 費つ 0 型产 良ら た 猫を B が 0 と見み 加也 暗紫

> あ 7 出だ が 毛力 カン カュ 6 0 カン たが、こ きで わ た 7 が我が 思 慢览 喜 ょ 所言

幅を存んで 猫感 で御 は産場と 下げせ なる。世界 ٤ 太鼓 て居る 女言 N 心とはは 量で のおんが カコ るら 1135 B 7: ょ 12 探慕 ま は自 だ類似 L では 聞き す たづら L は V よ。 出い 早時 Inch. あ 7 YER 居3 過と気に 三百六 さら る 15 を る。新は 6 居る -3 たつて、 ヹ゚ 0 んも て居る 樣等 代於 ٤ し。 L は同種族 Đ のでなら な 此ら は 小可愛ら 3 不然 L 二人とは ば 女员 人 社 L 0 0 ٤ 途上 b 如當 野の毛の 共活 0 居空 I th 1 た。 11 1)

師し 出 0 所っ 一來るも 陸当 吏 野の 7 0 良印 なら が が ね して 死L 三み毛 82 ٤ 御きの 説ら 代為 IJ ~ 通点 ŋ に参ったん 」「あ か 致は

吾がはい ら好す 今はますと 事是 御"仰" あ きとも は 0 其が 居る 消性産 どん 0 通道 嫌言 ts 0 0 ŋ 白える 1115 当る B 8 死上 O 10 知し ~ ع 0 L な もぐり 6 b p> 0 0 Ť 0 脱さ C N I'V 1.1 7 明光 办 老 -は 还 F.Ž 15 だ に經じ 力 んで 6 ち る から 1 盏% 居为 困差 3 る。 先に言葉 恐さろ た事を を あ た 0 が 死し 習信 た KIT 郭云 IJ L 1 な 82 -f-女家 TS から 寒彩 3 カン あ zi: 6.

IJ

ij

大然居

3

空気間

を

を

成等

程題

あ

然

ろ 島は 毛作 經濟問題 以之 白县 n 多 細ご 主协 人为 笑 社 75 大管 なが L V 感 主は人だ 0 間また は

不等空気大気かりに間にかく 気けも と焦る る。 は御料 を 研究 3 毛带 原稿紅 3/59 新き 神かれの 苦い 心と かい たえ 足だ、 細な 舞き 82 を ž 論語を 連 計場 考於 力 る IJ 割 追び 振 愛問 7 主族が人であ で南人 身は かっ 下手な女人記 人是 居る n 居た **繁花** 1) 那時 店突 性気間 人で たり 筆 所言 も乞は 拔如 例なるない。 だ -北人 D' 45 た は「天 動き カン 勝手 男 は る 7 カコ 然とは 何先 落りの筆き面常 は 0 な 0 原想 此る 第ぎと 和雅、苦労を これが くらぎ 倒臭き だ を必要な 十文字に知文字に知 先 なる情を間次し 育単す 间是 3 な \$ を 売が遺みで を発言 抹殺 焼芋を Ľ カン 0 よく 句< カン 1-35 8 が ぎ 寸 3 0 何な銘は様等 化るとさは 題だ事を目でだって

炎をで

死んで

仕上

断等

あ

オレ

研究言

L

て居る

た

徐記り

り勉強

0

がけ

流

ま

7

持る

を発

大學院

友当

なん

だかか

なー 郷ま

親

友で

de de

不

0 體行

然し其分目時

なも け

無法

カン だ。

3

2 15

と云ふ奴を見せれた自慢する。※

7

pes

0

元 誰荒

來語

主

る

東方宝のつ

土也

た ريه

0

は

所作

作

居るに行 を云い 然、う「な つて 童、な子、事を 行あ ぢ وهم ま あ ij E 0 奶管 な ね 4 V, 墓館 6. L TI 引。 だぜ 偶、 がれる 名 な 力。 偶 を カン 然》 童、 撰光 ね 流量子 然居 カン カ 12 先<sup>ま</sup> 體だ 灭い ふい でた 纵、 H) と迷惑は 居、天 対見常 -> る オレ 土、沙 0 が 所言 佐ま ては 天 ٤ は なん 大いは あ 相衷 然 る 居、 僕で 居全 人儿 -3. 0 6 カン 張は 聞き は 知し 1 思想と 問題に 関語の 日の 外、 と 村家 のた 名な知し な 抛け 然だと g カュ 3 を

浮がば

オレ

3

北部

する

火 居って

設言

す

オレ

出て

潭院

石记

1)

出だ

人だ

は

んだい」「他のなるんだい」「他のな め、空間 さ、決ち 僕で は 徐程 過ぎて 然居 成なから 度でてと 日う の 腹ぐぶ 崎美 親な膜をふ 曾名 ŋ ま なんて L に死し 雅艺 士に變か 所言 5.-1 僕 あり 程常 其宗 基 な名な 悪意 げ 分 ガジ 君は飛んだ所 足を作する 愛想な、 愛恋 婚 73 電に し 正法に 旗 手 を な どう 斯う ٤ おきなける 玄 だ所言 ŋ X. 草谷 萨 す 些 1) 奥を 下李 の練髪を け 4. では 1 て膝 頭管 1190 げて Wind. IJ IJ 不· 不足だと見 オレ か悪な計説 大芸分 加き 握んで ŋ 柳岩 肥力 捕さ ・ 吾想 迷恋なは は -) んで F) 宙多 U. 似に 1:0 御= を 76 外さ カミ 脂汤 捕さ of the 相等 雷 17 乘 れ 310 lt

好るで あ

迷亭、寒月諸先生の 猫の動作は、どう1 人に異国 は致に 1) 濟力 否なはい まし 生の評判文で御免蒙るりしても一十年に上りに t. 11 再か る だか 相等五 交際をせ る事に致い。

摩を發する て限をつ たぎり 療言今けらか 日本。 が別 香智は一少 なる < 紙し 書は を た。経 性を書き 併せ 7 で作ってなるか、他句になるか、他句になるか、 は が真黒に 大方草稿は 出て來て、 口を横つ 腹道ひ をか な だら い。世 主人は筆を持つて首を松つ またて筆の穂をで た。筆 を書かな 1.6 日曜 たた 否於 引つ張った、 書かなっ のと見えて筆のと見て ことか 0) 注意日 て、がと 事を へも自分で 丸きの ts 新思さた。 一生とは、主人にしては、大にしては、主人にして の傍へ筆砚し の傍 ト を明さとして 中京 居る 5 行為 ひと教が改 と、今度は から کے ` と改めて 0 からからなっ つら 原稿を持 そく て居っ めった ま だ

を細君の顔の前の程態の前の

八人だっ

挾些

は指の股へ挟んだれていに驚いた様々

が子で穴の 交る と身は

でで

モを

か

L

カン

めて、

法

人だん

手を突き戻さいや

「き細

ریم

0

な

人ととされてしい。 「天然居士は 空間をさへ 改めれば 詩か らない 度は筆を捨っ のです き、三本引き、 に入ら 人是先達茶事に は、水素をも間まれる。 中毒る。 き、三本引き を食ひ、 と其句丈へ 蔵をなって が、つ 店店 八はまます。 人は又に見えて、 して、 3 一気呵成に書きた 足为 八は又き 章で 泉汁を重らす 田して御覧に入れたを捨てて 髭を捻つ と捨てて 身な is は いつに で銅鑼を叩く様な摩をいるなた一寸」と呼ど と見えて、 知れれが上れが上 がき、綺麗な併行線が 棒を引く。一本で減さ Aしても 襟はずって見る。文とで ば詩 を る。 空間を研究し、 なく「ハ 鼻と 夫荒 が出て、上げ、 流色 研究考察 を カン から に顔を塗 のは、 数か L モをぐつと抜く。これを記と今度は鼻の穴にとうなります。 細君は又一あない て來てびたりと主人の、ねぢ下ろして居るな 主がなる 本で対対ない、面白、 て語ったか 彼の考 撃を呼ぶってなった ますと云ふ見幕で 足た あり 八は之を遠慮された。 17 IJ 論言ら 形を描く。 □語を讀み、燒芋 □話を讀み、燒芋 カン 何意に して仕 今元親報 線がほかがまう」 なたまる。返事が気を主体の原の カン こと笑き 無葉 分月はち なく な と行うた。 3 朝きし た だ 毛げく く。さ

麺パでして とて 平なりやな 主人は思はの附いて居るの 五六間位なものが くない。 んかいして と吹いて見る。 ŋ た も楽禮は りません、子 な気色を 南 頬に張らす。「あからない物もあります」と を 抜かいか を初っつ しです 「今月は八つ」ですから」「 京 今月は除ら 舐な 夫がで なもの 85 い物も ge 子供も紙を養え 濟ナ に頑固 砂児なしてびんとい ま だ」と主人は平気な顔では、大きした人は平気な顔では、 IJ 精彩 着 原院稿 だー ぢ 一方な」と主人は が御りなけれる 人い 元。 ريكب 11 としてき たり 人りましたよ な では変を立た 水光 んで ジャ ムを 人い 7 全召中 11. なた計場 も先月 る細点 った は ので 八智 機に がした。なった。 如正所け を御り上が 君铃 な顔で鼻毛 生懸命に 離 说 11 即作 りが? 紙 排 買物 ない 知し大電 立た る。肉が て飛ば 1 6 ぢ do do 6. 11 40 雕流 澄井 に不 なけ た 10 7. 1150-を 0 15 80

ま

只能明

丈がの

何您

-(

様ななっす 僕ち 火にくべ 所言 册きけ を云 な 8 ダ くと カン L へえー くら を火に 外で見る 元》 矢張り 0 なら 0 人 ね。 通信 カン ですっつ 0 一「王様 云つ す 册ら ŋ 5 賣る 0 女然が 吏 K 元 たん 5 と云ふ て 厘以 0 -1: ち た n ね 6 が 通信 なさ 代だら を九 其女 和ご ださらで ラ だんを 九 事员 ŋ 除動 思なっつ ウ 册 か かなな が持ち 加き を 慥气 1." 下きまま が六 は 仕舞っ 15 交流も 迷事 カン 0 玄 刑き は 人なの 7 って來て買 からに 0 たら大變 は豊富 羅門馬 B 6 は 册で な ま たさら で夏う あ 内主 食、 又差 2 ŋ 75 れ 成祭 る T な 10 0 Jr. だ 0 2 を んで ると思 たか は から 加き -6 別心 代だめ さらで 6 事 な高な 居る 豫上 ま ううで 聞きあ をとつ 0 カン 豫言か何性 す も、代質 干ない 下きない 内言 7 あ ts カン 少さ だと 6 つて 吳< 離だい 少し 0 0 L 0 0 す。 負を事をが 王智 れ -0 == 聞き Ľ 力是 な

文學雜誌は てきますい まあ分れ 者だと 話をけ 評したよっ ち 5 IJ IJ 6 前等 カン ま 何怎 したと見えて、 す す 附や 也 餘望 消き -0 10 5 で かり 矢鱈に計 3 ŋ たよ が 0 0 る ٤ il's カン と迷亭 -0 カン ŋ 6 カン 编章 返答を促 ほ 4 様さ 30 逝 0 を見る 何笠 7 下言 一細え 居たが、「 からかった 7 2 4 干等 け 残空 「其次に V げ とに? Ł 力> んな ては長 大翟 オレ 0 たら は 袂を は妙な カン つたんで 込 き ら苦沙彌君の るないないと 子.1 君公 む から 難有味が分 0 る 書物 は + 7 力 0 たん 少生 弘 して 0 查验 は、 かし奥さ 細語な 文え 加き 細さ を 1= な さす す 0 君公 だ 1112 2 \$ 矢や張は 一「なあ 商質は cop Hilly 行雲流水 石の評が 高か す。 火心 は ケ > は 何彦 て「質 づる から 0 節る べらひと ケ ま チ 0 45 すよ。 0 を出して が難り 17 0 家かの 御的 3 あ 7 あ 大学 出电 企物 質は 直流 を忘す カュ 8 急なに 1 二二行許 か なに 見以談 活力 6 .2. 7 て居り間と でどう E ・どう 仕し輩は 少さ 0 如言 力 見える 何答 主法人 少さ 本党 吾な を立て それ 方たの 6 L 多 L ばない 力。 ある はを買か L 知し 限的 あ 7 ま だと T 考於 カン 窮き 焚や 御一の 世 0 を

無暗に加い 所があ 焼きれる腰 偏分又差別の別 様な を質問 餘重り 並なで 不らす 座さ ませ なも -75 2 何だだ だも 郎行 0 15 坐ま 7 W こと調 なく 電気 暴き 書く す 不亦 す が 6 V 0 カン 沙湖 なら 月並 やと 雕り 7 を (" す す カッ ま 暖あいま 說其 上之 勢芯 女を 方は る。「 見みて -( わ 0 12 V 1 子を合 明常 味 妙答をす 君公 月前 なん 而党 す き には 切性 ち 和された 乘っせ 學於 居り 3 力》 力》 月前 و الم な ラ 餘なつ 6 HE 問為 7 來き 飯法 は女人 が まし を つて ま る 沙岩 細語 褒はめ ŋ IJ 0 中 を食 ī 程度 0 7 する 15 好 と開 る に若物を着換 0 偏点 7 月並 方常 た、 は \$ 不5 をする。 思梦 き直な る 6 滿克 可を L より です ので して 0 変も な様子 論う な。然し なん FUY す。 は ね 脱な をする 月並の 月並な 郁分 御与 え 世 す ぼ かい 0 鬼と 御招 あ 何で かりがり 膳を炬 な曖昧 を のがら島か 深為 V 角でる あ な

でいる。 のまは迷惑さらに針仕事の手をやめて座敷へ出 でする。

色であ と迷亭は らです ※亭は感嘆する。「 変変 ヤ を暗に迷亭に辿らすって 直る譚がたいと思ひます」と細君は先刻の意となった。 と細さ んですか、丸で子供の様ですね」「ジャ つたつて、 をする。 あんな病人に捕まつちや災難ですな」「へえ」と 男ですから ーどう ス 趣的 zz. 、少しは胃の か頼と分りません、 君は挨拶の仕様もないと見えて簡單な答 て迷事の前 たんでせら」「甘木さんです 」「どこへ参るにも断って 1 dy. は細君の訴へを聞いて大いに愉快な気 ゼが行う ですな。 御という 此方 分りかねますが、大方御醫者 間杯は赤ん坊に迄嘗めさせまし 一向極着 なるない 加か減災 中々考へて いますの もうか 何でも大根卸 出す。「どこへ行つたんです か云ふ話を新聞 いくら甘木さんにかゝ が、なまだしな。なら 高Sくとなった。 が そんなにジャムを管める で・・・・」「驚いたな」と の薬だとか云つて大根 L 7 りませら」と茶 ムの損害を償け ない。「近頃 んですか」「 行つた事 か、甘木さんも しの中にはヂ で適んで 「ム計りぢ を注 へはどう へでも はら 0 7 カン カン き

釋 にも構な 上岩 まし 其上から飛び下りて見ると云ふんですわ。三つます。 カン de でさあ」と然事は op あそんなに不平を云はんでも善い 來ませんわ」と細君は大いに氣骸を揚げる。 す ましたね。然しあれで腹管 る筈がないです」「成程こりや や四つの女の子ですもの、そんな御轉婆が出 上へ上げましてね んです 臭れるかと思ふと、 6 7 ほかの道樂は 本計り買ひましてね。 ~ 内言 へ つて つて不足なく よ」「あ 御知 する。「なに趣向も何も の分ですよ。苦沙爛君杯は道樂は た」と迷亭は何心 Hr, 々でやり ・」「ジャ はず、 居る。「」 でてて ね 13 二三日前に の上腹の中に毒があつち 熟然とふい ますか 地味に世幣向きに出來上がちみしまたらわってきる 坊や御父様 所言 4 其日々々が暮らして ないですが、 かをで 柄にない説教を陽氣な調子で があなた大違ひで は中奈 ね。 そんな馬鹿な事計 すか 開きい たまに子供を は 」「どう云ふ趣向 油に それも善 がうま の娘を抱いて も行りやし 中ない 無な暗な 8 のならない 趣向が無さ 趣向づく 毒のない善人で 、」えた状は かか たのか でき 15 や、辛抱は出 讀みもし 可愛が 事をす 行かれるば 加莎 主 愛が 减艾 世 りをする ず、服装 領な ん。只な 級に見計 世の なったなど が めに が出来 卸营 る。 in 過ぎ つて L 解か 中等何意 ま ij を あい です .Š. L カン

しては

立つ

瀬

があ

りません

つて

やるなら教

へて下され

ば

ムぢゃあり

ません

す」「成程」 細君に同情を表して居るといふより寧ろ好奇さん。 値を解され らつて買か えら 面白い、どんな話ですか」迷亭は乗り る、後學の為聞いて置けと云ふんです」「そり 事を云つたつて、中々聞くものですか。 と云つて居りや節つて仕舞ひ あに書物なんか取つて來る文取 暮なんか、月々のが溜つて大變材 ら」と細君は憮然として居る。 んですよ。佛ひをとりに なると に丸落へ行つちゃ 標金がどうかし て書籍要を削減させるさ」「どうして、そんな 驅られて居 正様があつて ぜー さら何時迄も引つ張る譯には参りませんか れませんわ。何でも 知らん顔をして居るんでする して居らん。 つって 私は唐人の名なんか六づかし 七代目嫁金は妙ですな。ふん其七代目 吳れると善いんで る。「 妻にも似合はん、 何册でも 昔羅馬に 何でも昔羅馬 七代に 來たら、 も取って に斯う云ふ あら、 まさあ」「そ そ す な かって楽て りまし 來て、 害が かに 模定は れ 17 んださう 検索を れど、 ぢ あなた迄合 や調 た」な 去完 くて登録 たる。 問題,不管 が E かが を れ 心之 90

力斗 -}-

的垂

71

所言

月なに動って 以い説言 餌を語り 約2 け 前2 に 食ぎは 全巻で 釘を居るに カコ 世 周ら 7 3 所言 事员 は を Sp 7 た 力 15 さら 胴ぎ 御 京 迷学 文智 を ŋ かる 用名 張な を は 5 \$ 0 6 から 事是 だをす れ 0 口台 字中架 少々御 が 玄 力。 け た 座さ を が 分か 2 か段々遠く 入れれ 間雪 致治 申差 ます 御迷惑で 御℃ 当 座さ 附 3 は p す プ け B を 波斯人 色々なさ なる 願發是記 ٤ F 7 ま K 0 す 是礼 人是 力> 様言 ね 玄 6 7 は IJ 本語 だ は 罪人 夜中 但是 矢中 死し カン 0 が 化中曝 張は N ね 張り處別は 高に這る 大丈夫 大丈夫 人だ での背景 11:10 9 ま 0 調為 11 す カン き L L 退た 寒な物のを ま 7

希臘語 と寒月村 物のだ 方はが 二人怎 絞ら 柳を扱っつさ 致にが ŋ 3. が必ずい 使記 ŋ 同差 又东 欲日 ま E. を窓り ね 師 ま 0 ま け 迷点 まい 造や 侍じ 0 75 す 3 1 よら な 多い 入い 賞ひ 0 女芸 5 る 街ふ 本党文 3 は 45 は ない ŋ 聽 かい 力 を 0 少堂 な 四 ちに ま 思想 ٤ から 75 F 3 下げ 好い寒かい ね 事是 分別 様さ す 21 废た 百 を do 希臘語 n ے で月君 立だ た だ。 六 0 ず 3 VI 朗り ヂ 居る なら 0 氣き 迷亭 0 7 ま + 味み讀く テ 言い す 0 0 ね 吹ぶ 辯えじ 七 る 演えぎ す は、 五 る を は 主人 当 む 何楚 L 1 0 と迷亭先 4. 行ぶんかっち L す 九 が 7 は んだっ 返事 出作 7 0 カコ E ま 0 He 不認 私なっし 利か 11 な た カ なや交き B は す 來き す Is. な 3. ス 相能 は 可成早 + 宜ま 條で 次じ 子记 老 調片 ま ŋ が 變於 华 B 奥味が 8 京 た 返か す 真に 7 7: 特劳 兀 玄 云亨 0 巻か 然を対 5 まし 人 御二 Es す 木 問と 2 どせるかな 座さ 目岛 處別 カン 御℃ 構整 -[-D 7 まい 難交 E た結果 7 居る どつ ピ る ま 11 力 すい 偖さ 闘を LP 事是 んがはし 65 ま } ٤ L る け 73 7 好い 也 行るか マ 居<sup>を</sup> ŧ す を た を 0 る。 ち ることは 5 ふり た + 切きさ を 7 る カン 7 是記あ 見み思想 取亡 頭台 げ -附っそ 6 女 け す 7 る

雨人は は、 Ela 此兩 人元 中意 旬 は 今元は 腦和語 から ち 事 75 迷さ 0 加沙 光す 次字 を

ŋ 縊公

主 n

3

太

八人中に

花あ

は

罪人 7

を

石だ

地げ

舊門のあ

重智

自

0

7

れ

た

者3

方法

古代に

がからは

7

ま

1

行を考

す

-

さ

御二

座さ

0

一研究

見ま

ギ

V ま

グ

15

從

ま

は

x

3

ず 及

3

去さス

認められ

1

^

F"

0

0

力>

中死

酸が

を

曝

3

れ

3 人是 古

F

を

3%

嫌言

痛能 プ p 罪言

人に

0

死し

體力

7 野獣文は

は

肉食品

す のている 此於殺 ŋ を す 17 れ F3 ٤ 7 を ~\?\* 3 o" ば川 共元 事. は 入い かい カコ カ 夫乱に 引心 病か 頭塞 0 づ カニ 暖の れ b 0 網箔 ス 他た n ま 第二 なれ 道が 7 す たと を 0 が な 張 結掌 7 17 置海 今岁 西に 75 2 網語 方は は 1 V 端た 7 目め 0 い。趣向 繩在 南 オレ 法思 约 0 \$ 入い 何第 0 高為 ば 想等 始信 輪わ 濯之 結び 好心 45 まし 80 を 繩な 端た 屋 L 7 Ti な カン 1-3 中意 置 を ま 3 0 を 前 げ 見み 4. 寸 天井 た 想 t 何意 1L の如こ た 括 1 す 時意 0 " 第言 ま 灯汽 L 8 IJ. IJ にを 開す 44 0 カン < 片空 2 1 附っ 様う 方言 7 け け 其 Ist 之前を から F 見み ま ヤ 0 7 へ。通信 女なな 細な 釣っる 端管 此る 3 す ヹ 括公 ŋ から 色量 0 を 0 を 0 -F3 η 200

を携へて 居っ H 一君まだ居る一 さら 分だ て、 3 いて仕り だな、 には 馬ば が す はは新得 琴克 がり 月金紫 らず 5 JIII 20. な 城意 いで笑つて居る。 二年之 ると月並が カン 番頭 分りま からい 、迷亭の傍 居るのか」 る 器堤に遊ぶ連中を云ふんで 0 7 舞 すぐ帰る ま 胴ぎ な挨拶をする。「 の處と 等3 中歐洲の空氣で な ん、月並と云ふ す」「さらで を加を 此日や天 りぬと言はい せら 我か を月 置 ね カン を附っ 月並 と主に入 て二で 出來るでせら から待ま たと わ」と途に我を と細語 F ずい け 女は 語らずい 不 なけ 五小 せら す。 包んで置く 何だか ~° は 割わ ふん 兎角多辯で 何、そん ン 風ぶ は分らんも ま れ は 中學校 デ なだ居かの 居る くると 0 3 の逸話 = 立り 思い せら 細點 ス 光が 間影 な す。 る。 んです な月並 手で 迷亭は ع 0 心なが 15 0 5 0 82 生徒 敷き 細記 首を 青い かは些のか そん 間に寐 年は二 仕しなる を る は 3 0) かん、 ばない そ だかか 画, 協と L 細さ ね から は 力 和 7

乾燥無 と沙なりは 丁度い 學協 する。 居<sup>ゐ</sup> だな」「 吾な 説なんか僕にや ~ す つたが 人に関 が 90 カン 活世 卸弯 40 差記が ٤ 7 ね。 る 15 3 を h L でなったくなっ グネ 其そ なあ カン h 端は 旧だ を嘗め 力二 のも頭を此る そこで 際手 端書を出して 「來るんだ。 ら残酷だ。 で海 すから妙 だ 寒月 れ 大きな 寒月先生自 別でけ 赤流 なんぞある い」「なあに、今日 以以 かん坊でも を撫でて吳 僕に 説さ 來 な事をする 3 ŋ 位於 や分らん」 君窓の りでなみ込 のぢやないん をすると 來 沈克 湖水 聽會 だ」「丸で火に たさらだな」 7 るの 默を守 午で後で 時をに 家 V. 华 ま人だ 自身の 男ぢ てく 近京 1 8 カュ 切りだ。 100 N s 9 開き カン た と主人は 月には ると 压力 P か 要求さ。 時迄に苦沙彌の 1.7 れ 0 7 力。 カコ 75 事员 L ٤ は ル 赤索 寒月を でどこ ん坊 4 不少。 7 は B 丁彦を 製芸を 省、 -0: うなさら は赤 就 して · Č. 2 やららと 聞く は少々迷亭の 先生何で 为言 人の都合も は ね 0 V 物理学の 3 75 呼ぶ 不審な数を 任込 聞き 中な利 んは 置常 ち と 其稿古 0 主人は が 0) か學と が表示の実施を そり 心む気で 利的 趣品 ~ 家 ٤ P た な 13 吃き 何德 ね 2. B 向智 de 0 理り 聞言 يد p 來` 0 を ぢ 全 10 う 聴き 200 ょ

此が へとなる ふおきる 2. 細さ のみは くく 脱ぎ 長か 君気は は出さらも はホ 4 超凡 主人は無言 11:0 君家は いと笑つては人を が ts 演奏 に丁寧な無で方であ 首を ない 題 の儘合電 な -F ŧ) だ ざ 担 力 例告 is 順ない 頭管 倾 聽 を撫で がら次 Ð 寒沙 輕急 ない PTA 3-が月沿が AMEN'S カン る 位 のを呼る 座さ 值古 他总

寒門君 発きかれ ら二人で でなさるだらら」 = 前 立いには てしと る。 D それから 本式にや ッ む なあ君。 サ フ° -3 今け なフ ク 生変え 内部 " 水学を一 大待ちに待つ ち 男 は 約次 U 附き 1120 事をす 振 と主人を見る。 ツ 七分位 推学 ク 0 IJ 杯頂戴 が持つ と迷惑は を清て、 か E 演员 處とす す をす 割から 挨該 0 寒月君 を が言 洗洗 獨是 ると は 3 取り ま と性文通 かをす が持ち 主な人 なん れ ŋ せら げ た 出程 -C: 7 4. る。 してない。「 立た 方學法是 すの前求上御 だ。 騷 6 3. を LIP 少士 そ 願語 早速原 重電 立てる。 37 がな む 徐ろに 後れれ 例だ を得ず ます 一次を 뀰 IJ

行、概だっ 変に 貰き無む 埓g だは 埓g なよ 報ぎ気き 程度風きを 権度の知り 利り勝ちら IL PO h, 6 0 350 寺 れ 0 んと名響に 勝手 3 0 は が最高 لح ا 主法人 の方だら る。 泉岳寺 頃言 君家 11 13 情 统 「此前 IE \* ば ださら は 知し は嘯き 嶞 土造 合う 獨片 今時泉京 田智 りから 红 日に 0 な ではいる 逸 ガン 物学は 開係 本語 行いる 40 人 ŋ 日間を は 東風言 知し が de 力》 0 語寺 但意 0 不行会と 植り オレ 驚い YIZ 山な事 5 を留とお 樣多 寸 大は島渡區、不埓と云 万里 利 15 が कुट 東京が経済 風き連っ 這は っ子 1 た。 は 力》 2 云からで do 11 8 参る 入り 九 な あるだら 15 る 道理で も教師 が泉岳寺 何答 7 0 権別がか 所言 な 0 20 が I'V は 70 來 力 るる。 か高輪泉岳寺 別言 を態っ 見な は 平台 批世 B ょ 質問 たん の天然居 は 生も せ して N 知し 物多 招 -15: は 恐々來た な は全體不 が そ 10 よ 務定 B だ 芝 \<u>,</u> 愛えこっ y, VI 置為 1) 通点 4 なし 知山 TI あ が、 れ たさ 0 1) ま 東京 \_ 土也 寧じろ を なるや は 4. 1) 3 B 風言い ? る 7 成家東等 御= 事で 7 陰に 好かか あ 73 だ 0 15 0

共称を東京 主場智言西語に入り、注意分 逸なさ。 清哉な 人だら どす る なら くさら だ。 1) てく る。 が どう 後を見る 分黎 が 我が 卷章 8 賣う た事を 慢差 心是 は の方は 所言 る 0 5 所以 共気え 彩 考が たとさ。 高 風言 つて L が 118 1 力》 -は 初思 が 開ない 男を 局は Pill -では恰好な通常がとこれがよ 先送 無本や 思ふと 計が返え 香の蒔繪の < 73 20 何答 掛矢は だら V れ する。東が物野の 少さ 0 をう ٤ 例也 んだ が す る だ 0 L 150 高い で面に 7)> だ 上記に る B 礼 が、 通岸 カン 先学 3 0 Ł 「そ 要等以 の印念を強い が 到底は 存が 生物 ŋ spe-5 かり変し 風言 VI 引马 早時日高 を得る よか さら からと れ 獨片 ぢ 当 L 进 だ かい 施力 創意 較多 7 p を 獨 0 1) 過多と 得之 日的 と見て、三之を買う た積むた THE. 稍护 0 -3 15 まく 三なる を あ 本とさ ~ 問き 学 無暗に 事 7 75 V 13 ね 何だだ が 先生 主 出电 化 3 使記 613 2 L 本 4. ŋ 间等 れ ね 來意 • 云心 畑ま -- 3 0 0 尤も カン ださうだ。 夫式 日本人 問と 方は 300 Z 烟号 0 た 分な 0 集市ま たん に東京のと日本党の大学 見み 粉彩 を れ 排心る C ŋ カン 7 カン 4 石でれ る。 E 度 たま ŋ E. E 表言 0 75 だ では、日本のでは、一位は、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本には、日本のでは、日本のでは、日本には、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、日本のでは、 度た 造や 取とう 逸るか す カン it だ は 0 \$ とす。 人だ御 6 70. 61

免念

3

0

から

す

0

迷亭が

Ł

摩瓦

11

甘

世

す顔を見合はいと鋭い

ならずふく ぜ それ 面に取り に、さって 語で 取と は は 5 を 云心 4. 折官 主法人 ぢ オレ 利わ 7 办> 0 態な ならい 柄 て茫然 心人 かい p が を つ 格子戸 か四洋人 を持た 加惠手 11 な 7 報はないか れ 煙は たと見て が 君家 カン V ない男だ 0 が西洋人 は 7 0 ~ 見》 どら 席か 國於 0 灰はる 别: ル 居る J. 0 から 影 だと 50 を た L だ 面智 飛り 火のの方 來きた さら た 感光中等 カン 30 白岩 上がる。 4 心儿 調和和 が 四意 風き 0 だ、 事を 餘つ 洋人だ 子儿 B た -> だ。 は を 程度な 程管 1to 程度が設備では たき あ ŋ 3 0 -さいないよいらい 0 V22 V2 た ない時等め

が堤防工事 越い附っかの 左切記 主法人 欽を た位だらう。 OL 0 PE A 5 對為 你店 所沒有沒 す 1200 人い 女容は 界大 拔かけ 主党 向部 べる。 1.00 縮 稀有が 線艺 が 新党 せり出たな 年亡は 0 0 がだなと見て た 鯨 7 生は pq 仪襲を 樣等 L 1) を 人是 細星 1:3 1:10 居る 也 カン 000 居る ら前髪 の身はと リデ 部院 を る ルす 0 眼り長祭

す 0 7 も一致する 面白い な ٤ 云か な 」と迷亭が云ふと「うん面白 を 證據だ 御覧に入れ ئے 主

 $egin{array}{c} \mathbf{T_1} \ \mathbf{T_2} \end{array}$ 居<sup>ゐ</sup> 御福 -Xは縄の尤も低い部分の受ける  $a_1$ は  $a_2$ 先づ女が 勿論女の體量と御承知 番地面に近い二人の女の 維在 なりまし nB 챠 を繩の各部が受ける力と見做 を細性 IJ 同距離に釣ら ゾンタルと 假定 が た 不線と形づくる角度 か ると がたださ 首を L ったとし 假か定に ます。 い。どうで 首をを そこ 繁に ま ます。 T, 4. L , す

均常性 氣に見える。 らう」と主人は驚暴な つたの \$ 迷亭 知 理り 但怎 ます。 ٤ L 主人は顔を見合せ なんです から 此大抵と云ふ度合 0 より .(2).... 他人の場合には  $T_1\cos a_1 =$ 皆て 夫ちや首脳丈は ます が 多角形に關い と寒月君い 武を略り 事を言ふ。 」「方程  $T_2\cos\alpha_2\cdots(1)$ 下点 て「大抵分 0 は は雨人 して仕舞ふ 如是 應用を 逐つて は す 「實は」 は 世だ残 は其位で のが出來な + る 御存だ が 何かが 此る 勝手に 0 勝手に作 澤克 方程式 である。  $T_2$ cos $a_2$ 式是 と活か 0 1) 情をし が演え 置い 4. 0 だ 平心 カン

> と主人は 無地で 亭が妙な所 何隱 平気で云ふ。 手をば ま 入ら せら」「そ ち カン れ Ł れ -叩查 が は ょ カコ 世 6 從か 5 略なく ٤

が本當かり 51 です。 に称名の事 る法は 具合で ると、 ス・プ きも 云小 面や 臺門 が J. カン 0 5 中家 夫から英國へ移 ふ話 へ着 から あ な 事が 一級罪の刑は いない。 かい に終首架 = ŋ 0 いと思はれます。 D 又是 飛び まし 死に 若し な なフ だとして VI 1 三返目に 往々質 たの 知し やり し初れぬ時に虚い 降り 7 といっ た。 1 ŋ ン 米即ち 直すと今度は -ま " 0 所言 矢張り 此時が 見け ٠٤. あ ゼ 例於 步 中奈に 時は 物人が 何 ٤ ラ 15 2 ŋ つて論じま ガル が きに ル あ が、 が ま せら 代だ は假会 妙等 は再度同様 である 死し F す ブラク る から が手傳つて往生さ れる罪人が、 悪なす 73 」と迷亭い 網話 が ね ٤ 0 と申す 繩が なか 云ふ悪漢を絞 で。 から 0 兇 行が ず 妙な事に らすとい 切き ス 0 はれ 長過ぎ みで 漢で す。 ŀ ると一 0 れ 千 0 学也 刑制 たの ì -L \$ = た が 化 ま ン 百八 生さし 見えます 影を受くべ 一度で死し 弘 才 -2 郷ま 度ど あ は 0 及目には す。 八十六年 一度を 説さ 0 足が かったの どつ ٰ ゥ 8 所言 細語 15 た事を たと p n ٤ 地ち 依よ 違が フ ね ち 8 ~ 0

> くと、 止や ま 首分 Z' が が 抔色 そ を経い 延の なる 3. 延の 步 かに器者が計 8 は れ ん よう より び ち は いて生き 主人は かも る ع る 駄しい こと主人は 壞 约 ع カン それは新工夫 称が 知 オレ B 案外にまじた 返るかべる るん な オレ 費つち 極まつて居ます。 h ない 事をが で、 は断念する ですから 平 早場 えある 明日で「 たのだか ŋ だ 延び と迷亭が主人の ね。 立。 だらう ね 「寒月君、一 守延びたら人間並 さら 釣ら 間等 一番が延びると カン だ 道法 -6: い、苦沙獅 ع れて 寸気気 0 関する。 方きを 存態が あ 是社

なる態度で 主人が 迷亭が無暗に風來坊 首縊りの生理作 ح 演説の續き つた出來事の de めて蘇 が時々遠慮 つて仕舞つた。其晩 如い 何なる 0) は 事を なく欠伸をす ずだから まだ中々長祭 にまで論及す が対を振 0 様さ 吾なは、 た 珍言 には 0 る 3 あ た は 0 かを 等で居 寒月君が如何 カシ で、 知し て寒月君 拠さむ れ 遂に中途 遠方で よう た 0 ٤ が 起超 11

7

な

越智東風 頃又迷亭先生 0 二党日 號外於 、舞ひ込んで を知し の高輪事 は 事是 5 は せに 事件を 例言 なく 0 如ら 來等 過ぎ た 座に着く、 く空を 程是 4. た 0 が た カン 或認日で VI を示い (偶然童子で き 午後 75 ŋ 知し 時じ

力學的

丸

門目に

なるのです

主人と浮 くると急

か

オレ

出汽

す

ま

だ

面白さ

車

があります

0 HIT オレ

です」「

do

はこん

な

心に元気が

q

本當に死損ひ

しだな

後と言うは 「質は方々 唐突過ぎたと見 鼻子 な 關係で、寒月君の苦々敷く云ふ。一 13 他にか から れ き月のこ は ٤ な 0 あ 何はうと思 無 つ気に取ら 0 の終浸の 事を聞 かんも 所言 カン れば大き の方を見て急に 2 がって 附けら 段 仰鸣 水島寒月と 願慕 冷口 の人は る 性だなり いまし 一と迷亭が氣轉を利 が有るんで と鼻と IJ 何にするんです た様な摩を 込み ま 上がつたんです 無言で 御おま 御三 で せ 御二 に存在な言葉 は 座 け 0 御二 と笑き 4. か男が度 す な風彩 座 御館 ŋ れ ま 迅性 から、 斯克 に就っ たを見 月げ 0 7 \$ 45 で ま 2 カン 色は 亭には もな 無り せう 17 B そ

権なるで 京も鼻子 新年に て居る。 に持つ つしゃ 寒が 見つ 云い な دتهد \$2 世 ts れ 雙方の \* る 今迄面白風に行司氣 あ ۳, る。 12 が ぢ たら 」と一人で喜んで居る。 ij るんで た て、心の裡で八 費 あ B 何色 今度は主人の鐵砲 つて の一言に好命心を挑發され ŋ 玄 のです \$ A 貨售 0 文です がや 寒月の事 \$ 4 は 5 罪" 2 あ寒月の 頂 た 起となる。一 から と鼻子も少々喧嘩腰 か」と主人が ŋ 御= 貨 坐まっ カッド せらー 返る。 令告 Ł な ts と主人は此端 ズック 寒月さん の方で是非 鍍 掛よ る 、だつ 、銀煙管を軍配 6. と出さ は なら云つ カン 「まあ、 そんなに だらう たん 然し御 正面 て 是記や 团 附け む だっ 人鐵砲 ŋ 物ぎ وم 際し カン 費ひ 運んでる 思なっつ طرد 文がや 寒沈ら して居た迷 らららい 见改 40 配いるまは 流更嬉り を奏し た なる 奶 快 のと見る 论 怒鳴な 主 んです 4. 中 を喰い ٤ る が せら 據二 迷点 酸量で を抜め あ んで が、如こ 11 箍為 が 世 1)

で課 度に感じ入る。 顔をして 承知り 僕には 盆手 感に をしま 演元 李 孫之 異彩を放 き有様で 知L 丁女大得意で ぢ ~ ij なる 世 奏三 なせらの 迷惑に 會問 رجر 阿 ・元気 0 石 が 知し ٤ あ つて、 ٤ 知山 去宝年完 つて居り 烈湯 御治 IJ え御厨人共御 事を ずまひを直 0) 寒月さん。 幕向島の 迷り IJ 環わ と鼻子は乙に 伏去が、 に否要稿で カン たら 馬鹿気た 人は狐附い 8 HI と御雨人工 0 X, 御こり 詰まらん の事を 有为 掛かけ 常気の 湖子で、 れ 1 ども無ななる鼻を、膝の 文符 たぢ のよう 御知御物 -6

込んは 滑橋と云ふな カン 無也 たも 感なじ 見る 人の様には 如意 持持 ※京 皮さ 學 本短 不意 は泉 然と 5 兩記共物物し

敬意を表する を終さ 子と 恶元 三學 口多 れ ロが物を カュ なが 模な 0 程息 の小 かに 先の方へ行く IJ が 8 0 中家で 川て居る 庭证 ŋ い鼻だから、下にあるく どうも結構な御住居でりである。鼻子は先づ れ してはい。 は所部鍵鼻で 主人は「 以い来記は はん 煙草をふ から、此女が物 元元 大が答へる IJ 0 鼻子はま 社に de 唇を覗き込ん 0 ょ 雨池 鼻性子 より、鼻が口を は高いない。 石と 嘘 燈さ をつ 1) カン は先づ初野で は社交を知ら ŋ へを 主人を促す。 を確う のいまな だと 5 け -かをよふとき は三人児と 結構 中等度な して鼻子鼻になる鼻に ٤ となく 腹門 で 木目か、 面党 た だなあ は 似ず 精 は天芸芸 の挨拶 居る 時言 かった。無む いて 0 ふる。 らかれば 明亮 0 垂汽

何ひ

郭克

があ

たんで

から

を切

0

はつ

と鼻子

オレ

で

は

なら

はが

御近所

あ

0)

する警敬のア 先生を変してある。 て低さ てめて なる といふ限例をす 館と企 角型 3 が、 大學教授とか 社岩 餘り存在過ぎ 0 化学 に居るんでも一つ 云か 利かぬ性質とし 一多分御存 妙な事には實業家に對 と信じて居 が出 敷 0 いもんで なんで がける 附をす 事は覺束な 度合は前 倉台 ぢ 居っす 家がで を何ふ 知 0 な é る 清洁 をま る。 7 無な る。 0 から」と今度 と思いりを変が ると非常に は 0 ŋ 也 4 7 0 むが、初對 よし信息 元か んで 法协 臨ぎに んです 5 E 理り あ 到等 來於 人だ 同等 で主人は と流言 たころの す。二つも 成實業家、 不平な 會能 は 7 たから學者で 大篮 是れでも 対する禁敬 心で居ら -6 于 た人の めて 向含動物 澗 會記 源に 面的 主人人 少さ 金倉が質ら切だ。 0 西 b 先生に 0 する 恐起礼 も重役なんで · C. 洋流 耐热 金満家の思 金満家の思 人は博 こつも 企門 利り 0 ない。 利言 の男であ 利害には とし カば 夫人 度と 0) 人い V が世話に 方がえ らら 信が出 が大後 E Z たらら を 鼻は 西湾 極這 除る ては ٤ 82 極意 do カン 12

の伯父さんてえな なつた」と迷亭は旨 甚だ失禮を 伯父の 人で通信 扱き接りは夢 界に抔で に迷夢に 屋敷で 老書生 震力 d, たや、張は < して居っ こした。 、だら 友達だ。 简· 面。 に於て 真! つて して行 す Z, 1) 髪なら り日発 間。 とき な 知し 子 5 る。「 中山 118 ない場合 かなかた 方では 大島編集 えなな 分范 を -0 カン 限は が敬识服 此。問度 40 れる。 の高ない 照らさ 資本面で まし \$0 は急に向き る。 語な 知し や L ば、 した。 っ だ に古 110 7 私で家は い二牧山 人でき が ٦ てるかし 御言 局為 職業杯は るとも、 な返行 んざ れて 他の 下 11年 口渡更級 人だが すと名乗つて、 前さで を 事を 小旗等 關外 から どと 心 八山男祭 遊客 上 it 金加 しんな類り 隔台 牧山樣 向から 1.19 店る 開拿 何さ 。 一 が派に 0 ては居を始し 人元 さん 7. る 何德 原り返った 御出でに は らん カン 82 ま大な へえば 無力 先から 終れで 顶 雑さ 僕罗 0) 出 オン

不

7

其文

4

出だ

な

んで

る。 する。 主ならな 强する 研讨座等项系 ちゃ とは 8 は ててて る 座 つて 子は んて دعي が 一時荒立て 結果を 共地地 こと迷亭も He 不 愉 てたんぢや、 オレ 4 土世 ば遭 我 から 0 士 < 程變人 が、怪訝な顔を 「大學院では カン ts た言葉遣 學於 下絵 る な れ に琴等 か 分らんも 云小 何答 ませうか 1) ならん ŋ が真面目に答 20 ٤ を ね 寒かげる ね 0 して居る。 地球、 事を 首総 博士 さんも Sp ٤ p だかか 聞き 愈たね るんで 質問 僕等 開き 玄 01 碰、 7 7 0 な首 力、居る 氣い 0 理り は を 鼻子 只是 學士 01 居る 7 を基明 不多研 の學 博力せ れ な れ 3 7 證 D's えー」 ね 神然の 颜 を勉え 0 ま 1) > だ は す す -(1 3

は

話學

顺师

To. 龙

チーを論じて併せて下すまいか」「さうです 座を月点頭を手でいませれた。 ないまでは、 を対する。 を対する。 を対する。 を対する。 を対する。 でいません。 服べつり、附つ 學校で 迷さ 文だを 手での 御二 で落ち だか ては 窺えべ ま 其外に が だかか が 內意 金田夫人の B 書か 顔色で八卦を立てて見る 72 澄す 勉强 悲なし 今度を よく分らんが、 附っ なに 1) , を食べ んと ま 研究する 当 本党 5 000 して冷か 「さうです 金和 人がが するも 事を か、分り 事にか學と 御命念然 力》 面に 浮う て居る 7 話法し 首を なら成 前は 一个度は 0 ŋ 6 價 共产 れ す。 -天 に開 何在 ま 統 は 值 出注 と迷信 體、の、 世 4 道家 カミ L 、先達で 缺かけ 500 鼻以子" 主法人の れ す して る、寒 あ 楊さい 0 加 運、 きます de ると見え 是記し 色氣 は學問上の 團法 た所に 行に 折 意い 此質ら が月おん 主法 となり 果的 勉 團、 水子 から さあ 弘を N. なんぞで たさら を見る 及》 栗、 から 空也部がく して は 350 0 見て顔色ないです 筒か る位 僕門 意言 今度は話 事を尋らん 此御正 0 op 败 居がは 人が 2 質問 いんで そ吾種 かや ちゅ で、兵物を尋ね なしと 素さらと 位はな で V'0 站 4. から な

拜以見 6 です す。 は是れ 書が 復之 迷り ます 3 ⅓» └── 徐程 カシ る 餅されず 端位 4. から 小 25" 90 ね 力》 何だも 又是は 掛背 5 歯は 26 たなざ なら 僕 紙號 御安心なさ 75 所言 D どれ拜 が 物等好 75 カン 給る 澤安山党 性 あ 狸等 なだ塡 四十 面白 鼻告は 事にい 前に機 拜見 き 力 あり んぞ當人 は 3 枚持つて來る。 -(1 -C の飲成を 缺かけ 玄 L 缺かけ 選は其言 5 又表 t 雷 何党 0 がまった たあ奇 All. こと迷亭の なりに 名なりに 題 0 7 が 艺 んで ます 靈. 雕象 ななさ 东 L 課 枚支管 ŋ 8 8 機等 관 かい 狸等 7 C 7 今だに生 縮る ع 加小 店る あ 心迷亭先生 はま なに んで 何公 何言 御厂 を す 澤冷 カコ 0)

考けなか 餘よ になっ んや 人で んぢや だの 2 82 な は かっ ね 0 限を丸き だねえ。 為當 が is ŋ ね こと鼻子は に陳克 ね」と鼻子 ない が 金田だ さら、 無言過ぎる 逃遊 何定で 0 いくら際し する 奥さん、どう は又得意に の方だつて、 質らに やく 然かし 3 たり 寒月君に願する 黑系 一え」、 心心 様ですぜ。 机岩 不思して 密か 驚き 寒月さんが、 顔をする。 #6 の帰る ٤ 心になる。一 い苦沙彌君、 ŧ 入つて居ては して 議者 V 主 寒があ る 3. 82 Ł 車屋で 居る す 云かどこ カン \$ なしと 3 體にな ŋ 0 車 窓を御探知 ば あ は から は す は不思議 恐ろし 埼があ 迷亭はい 屋节 あ 7 か露見 事に がは御き人 なりや 御 ま ŋ 0 こと法 ぢ 神家さ 即含 來〈 ŋ ま カン き 也

なく

0

ち

や御給

ŋ

ならな

と云い

決地

-

と迷らもな

少し

気持ちを悪く

たと見る

えてて 7

0 ね

手

ŋ

0

あ

5

い言葉を

障語

つて損の行く

事でと

話法さら

な

かっ L なく

方法に関する

B V

寒月君

事心

質じつ

奥力

さん、

へのない事に沙を

れ

れ

やで色々

使家 ぢ

店るんです

を承知で引き受け

たんですか

え」、

て見る

たん

-0 0

つさあ

な

1. CO を頼ら

0)

費ふたつ

て、只た

ومه

He

外宝

روم

是世非 · や こ

非寒月君の

事を根

掘りり

ŋ

3

御物

薬はつて

る様な

7

平

り出す。一然し屋の神さんは気 寒りられ 丈人間ら た 寄る んを 度な と思え 「車屋計り、 る 17 世 0 匠 いで 間こえて の言葉使ひはまです が 事をですか」 か 2 と上た人 頼んで一 ぢ 何隐 43-もう」と鼻子 0 しと少し凄い ریجه をなさらうと何 B ٤ 事だつ 館をし \$ つと大震 な話と 大分色々な ですよ。 「あの師 向京 か わ 人は大震 41 氣言 う んで حَهِ る 々知し て、 あなた に食はんだ 八きな摩を あ ₹ \* it 0 は少し をす 寒月さん計 し々な 勝手ガヤ す。 誰の事だつて なう 匠ち して 事を云ふ。主人は ŋ ŋ 野や飲食 い事を聞き ま Cope せて貰ふん は 0 寒月さん L 世 ち カン も赤面 が奴だ」 垣な根ね ん。新道の ٠,٥ は やら ~御道 かと思想 まで、此談判を面いるが、ス 出す P 御书 つとか て居る に上品が 州いて居まり 門造 5 りの ij のそとへ 0 と主人は、 L 变 7 です」「そり 0 野郎 ひで 事ぎ ムせんか なあに、あ の二 Ť た様子 事丈ですよー 車 7 大元精な 全次 來る。 なさる 人は一人怒 ぶつ って 自じかえか す」一窓琴の師 來さて立た 摩えで やあ がない る。是様子 0 神玄 なさ つて が ŋ を見<sup>み</sup> 自えたこ な p 吏 47 引き受けていたをか る。 が、始は し様常 手 ٤ b is さんの気を あ 君言 そ 5 鹏》 ريعې 4 カン なんで 聞き

そ

礼

は

0

たと云い

7

居まし

たぜ「そ

れ

が

こつちの

○○博士の

奥さん

るんで寒月

に至らしりに至らしり 様に聞き る。「う 金约 かなたは U. ば 田だ 8 夫人は判然たる ま 力。 いたね 病等 K 7 かりのでし 寒が 換力 氣を 世 しやるが、私 一「なに、 0) 0 なつてーー 時の話 方から 原たが、節 月ば 到等 沈默を守るの已むを得ざる 底。 直線流 慥かに〇〇 しぢ 私たの 鼻子 そんな事 御物 何だか語語 中 迷亭の教ひと く思いい 0 さん 聞き 南きで 御福 6. 世代は、世代 嬢 に懸着 を ぢ 去 と自じ 大人 ope o 4)-水色 L 0 かさ

る。

ŋ

は

少し

當て

が外等

れ

此際祭

3.

雨人

圣

る。「

れ

が 通言 を

御品

は

んで

成程と

IJ

de み

Ų >

八鸣

L

ريب

B

TIJI

古

せんよ、

やんと種は

上がが 御窓 ニー「ウフ

0

7

るんで

15

から自然

お

p

な もう

カュ

ンと主は

相違な

ね

隠したつて

仕様が

ねえ苦沙懶君、全く寒月は

御渡

さん

は言い

たは、白状し、

る。

不常に

L

なさつて

玄

活 居る

思想

九

of the

服

所言

銀馬 -

大言 前ば

入れ

敬い君を病ざだっ 知し今望るに 出だり日 笑きの です 座さん 5 鹿か 0 の名前 不 にさ 15 ま がこんな皺 天下 が迷常 んな立派な 李 0 は てんとは人の 治物 Æ を 着 本常 なに 主人は細君 た。 父さんと 弘 = 5 を着 かかんりみ ヂ 驚き 馬が えた さんへ アイ んに 力》 礼 の高い あ 中 は L 生い 4 る 丁言等に 7 八 7= L 駆改す ij 置常 た 十で 迄~ 0 0 「博家を L さう 置动力 ፟ カン す 御 < は 責任 龙 れ フ チ 6 妙等 座さ 15 カン 木。 わ it る 才 ス 制党 迷 を を 0 算え と 75. ク ぁ 聞き 一学に を F. な。 4 4 述 あ 0 5 IJ 作でつ 百 物為 羽 ts 0 地北い 7 着て 和政治 ス 事 た わ 0 到答 な 人など 祭 ななにはず、つぎ 0 是元で 15 金質田 様な 高さ作き 伯<sup>を</sup> 置ら居る よけず なぞは 3 旧父さ 思慧 ナレ Vi 一大の大き和き 日空 胃る 御ご 0 \$ だ を 0 被急 H=12 40 自言ね 至にち る プし

其る字に 被ぶる す 元は記述 こと主人大き つて 小手 上 オレ उं 0 な 人思比 程度 自己 何と つてえ んで す ち る 新。 は 11:40 -慢点 始 憲言 から連綿と今日迄生 、地度鐵豆 な 8 於 3 すして にはかった。 沙き時に あ す めて す 澤安 IJ を感じ ちゃ 仰号 當然 には たと だ る カン 3 で競馬任意 症~ んだか L だ 1) んで to 所言が を 京の記念は に常気 無 眼袋 オレ \$ y 政的 出 オユ 3 -0 だつ つと 0 何まに it 物がで 事を ま 12 te 此年 82 カン の寐て入ら 450 六十 恐 す。 あ は ば が 許法 の産場かなり 充分が 朝沙 ス 形。 动 な B 礼。 出 る。 -10 れ き 1= 暗台 頭星 ま 3 延び に入ってい だ、四よ F \$ 60 す んで 睡眠時 なっ 5 成犯 1:43 つし まさ が カン が ち 統立 ち 時也 張ば き 7 0 亦 0 分 らあ。 ね 力で成功・ 店る 張 主 瓜 力》 مع 0 ん指導 ŋ of the 旅い is 7 7 だ 田崎 以 伯在 IJ オし 池站 7 人い 近 近常常数質等い 帽琴 帽琴 B を ٤ る れ 5 工學 を四時 を 父ち 0 + オレ ŧ Lit. W 子心 が 9 ` だ くさ、 頂 面智 寐~ 只た L + 0 を が を

急調達 持の山紫 計数父を異く が 一 ・ へ 年 だ え 考 つつて大丸 层的 祝品 着言 0) 附 合っ " 翁 IJ ~ っつて送っ 戸洋服 は る 2 ク V ま た 捷 た 7 所さ 命合 きさのを買か たんだら 服 コ L 福 カッ る 合わ べさー、 云ふ返え 1 突き 力》 中で 無り があ ŀ 細ご Ł ね 鐵扇灰 Z 注文して吳 然だ を Ty. 知し 至急後 が差し -31-ぢ 口 便元で 九 0 5 だあ が رمهد 命管 ま んよ。 脚と 國於 0 あ 6 來 75 合なんです。 間と 大流を 吳《 合のひ カン る ま 力 C れ 寄と 細 新 h L なか 力。 Ł 所言 れ に間ま 6 寸法を 五、 ŀ B 洋服で L を見み 仕し が先 す。 高泉は する た 力。 所言 んで 主て 返 \$ からに も寸法 が 例告 見み 子汇 が な。大で 事 伯<sup>を</sup> 計 老多人 0 は が カン から見 可空 失小 17 か落 23 大流 自 43 事。 記法加か 至し間系身と

少しる 着で 活。半先 よ、 美も 聞き出たは ま か 真星 夜よ 文教は、 心に de 5 ねえ 3 子 楽さ 0 一般に霜い 鼻はな あ **川**孝 さ過ぎる 此方 星管 れ より カン は 0 帆船が を 是記や な不平の體でを馬鹿にし 0 線部で を見み K で、 111-2 45 独等 馬ば と迷亭がま ぞ。 る夜 文句を讃んで 化 -Ci 鹿か 東か かい 形あ どう あ か真白 天文學者は を月君散々 舞き が (t 7 IJ 0) 様です かい 開多 ス 即言 \$ FIE V 2 4 を 印覚制 遊 -(0 目ツ ま る 6 讀 學的 ヤ、意味もご ま カン に降つて て居る 又意 所に一人の天文學者 六 愈 J:1 L of the h <u>ا</u> ح が L の様に高な る。 だら て居る ı 0 82 る 3 御覧なさい」文句に 枚言 通るんで 身に 程度の ポ ريعبد 此天女は 0 校告の 何色 1,50 何を でる。「 ょ cop 微妙的 1 0 池儿 御二 0 术 0 ない む る な 0 窓さも忘れ 此天女の 見ると天女が 感じ な音樂を 出汽 た。 F 泊ま 例 山意 御氣に入り と其天文學者 い天女が が カン ぢ n 0 す。 ま 人となる 是記 110 반 御部路等 を奏う ま (本第 7 0 から あ 身が 2 -1-山雪崎 L て、 す 6 あ 1) か た 現ま ŋ は ま

え、 千ち女を 郎、 見みはえ一 真な事をかの 1+ 三はする きた遅を ٤ 席書 を入い す 何先 C どら \$ 居る 品等に 無常 い見えて る え 7 ま 0 カン ま 感光 たいとんもつ , P. 一切寒月へ知い しと見えて、 分りまでは澤山 t 線にか 返か オレ る。 す 力》 は是記 け た す 澤院山院 0.64 和記 に出た て言い 聞き る 継売も だ事に話 いた、親常 ---٤ から 0 田 رجی 力> ーラえ」 ク と得手勝手 で 4. 0 ts 否は なけ す。 與智 またか C 月呈 " L. づ あ の部屋 参った事は寒月さ な 並等 れ IJ がら立つ。 そん 北人 カコ 本党物的 ら 其內御禮 れ 是は花だ失禮 いえ、 あ B せ て、売り 10 に関い 是なら رج 迷亭が 船。 笑ふ學 ば 遠慮 あり る 何克 奥なく なに もは な要求をす で 7 なら 0 だ。 ぢ と一人で 3 細君が だ 位員 は もう go. IJ 磁 野茶で る大抵 是記や 三はあり は政治し なら 波気の な 0) 入 が あり K ے 見み送り 即言 是支持 -T.3 ٢ ŋ 一島、さ なる 雙方 が 級艺 底色 こえる 你い な 东 如い N op. の質問 合點 が何です 氣き んへ を 75 月並気 ŋ る。 반 力, 何先 ます といい 11º 致治 0 は内々に願 だ 分がの 田雪 寒がから 中京 ない 0 りから一と念 L オレ 72 まし てが 变 標金を表が を卒を 同意 だとぶふ 存売が が持の事を 」と継続 た ま ス オレ といい 护和 に兩人が 返事 6. 振言 0 らすよ ば、ほ した。 訂法 はか 000 0) 問と 1 事是 ~ た せ 來言 大震た を U 猫で作 迷惑なのか。 女生 紀で とあ 分が引い 自也 ば 成な まり だ 0 0 鼻は 少 105 少さ

浦家

7

あんま

1)

悪なる

仰鹄

i

p

北京

さん

15

いつい

け

玄 を

过蒙 ٤

Til 又是

する。

護訴

をない

ささる

のは、

玄

ŋ

下办

好态 杯智

んで

あ

んな鼻を持

課けで 等きで ĺ

しいつけ

るがき

樂人

6

東き

しか

から

分范

の容貌

do

L.

ひど

3

1=

限室

る

體に

博

1:

な

0

から

った。

In.

人是

物心

れ

3

博かせ :

当

か

オレ

た カン

ち

愚人な

は

亦

ち

ميد

ない、思

思人に

だ、ね

of the

知し

オレ

から

中なった人

、えら

たっ

致

老

何先

16:30

る

だら

5

の車屋位に心得て

N つて

カン

夫気に

に割手が

婦ぷ

人で

から

ね

多 IJ

h ま

部设

4.

わ

も間接に縦渡しと鼻子の鼻を

鼻を

被

す す

時

悟られた さうに しさうで なさ カュ が 店家 だ ŋ Ł 笑な さうに は 子で ね を 不多 かけけ あ 0 しに 山道 猫を 滿 る。「 ° 火に 所言へ 逢ふとぶふ相 15 する 「夫を見 な日氣で「第 の鼻は然もい 阿克斯 へ細君が奥の 九世紀で いつてこに構 す 加车 る 顔なだ と奇 か つて に除け こと主人 間ま と迷亭はい オレ 居ら って居る 残り カン から出て 11 創馆 と言い 行 來 Ц 事 世代

發達に於っ 按學、 に煩焼 があ 猫をな 金加加 巾を 同意す 所言 ## 勇智 が道勢 0 た を る を及ぼしてか れ で 延 を -が 吾妻橋事 馬に 精進 ない 人と 為なに 心 加度 2 心の寒月君に 至岩 つき きく 迷事先生にも 0 L 天系和 智がとも 言語 梅島の は な たけるという 大沙心 1/12 \_\_ع 東州 する以上 ないと 8 ざる 學家の 命にも 祀裝 かい 考於 好心 徳活 明の 知しの 充分 を 43 3 以是 喉と 礼 印度 す 石 0 話は はず を 和と 構造文 孙 か 押协 から 4 な して を受力 香棉 رچې す 情勢 國家有用の 位な事 吾君 足克 3 雅江 力》 2 は 平大、 猫智 爱所 迄飛 は 物ぎ ルサ 猫智 に行い 1113 寒 馬はを 列は 行って そく Pin 17 0 脳等が大 たとし 光 首尾 掛" 苦く は、 一、泥紫が 平 元に 病 近春 たい 福電 カン 只な ŋ 0 7 t 3 367

是社は 思。 83 よう 力 知し 7 11 0 0

生はる。 過ずぎ 自造 彼れげ ŋ 1) あ Li 續々 ٤: 務を 雨等然素 -) る な 猫色 無也 なら、 ち が 面を概念の は、部間 寸党 #11 與感 かい 7 郊 生意 是を活 の西 HEE 猫出 男別とい AL れ 4, 0 來" 丈 た囚果で 人に His 頭片 さら け Z 物多 知儿 あ に相互 格別 すべる J/ /= 來 2 忍び 0) る。 偸 知し 行 本览 無也 0 快 駄だ 事是 香穀 は ょ 0 寒坊、 死 が 程の で成 オレ 猫き -0 1) 補药 居る協の 当がは 玄 17 筒干 とし は居ら 想き 時は金 即言 رينجد 所性 て居る る。 就が洗り 所謂正義 迷点。 を る空 43 も、食 7 交 -C: こんなに愉 と云る 換於 3 苦沙爾の所で EP れ B 無む進む 田柱 儲 IJ 0 は、共自身と 然、大道な人道が の西洋館 る 3 内容を 技 0) 矢は快ん 潜法先 を折き 非心 70. が 何智 あ 御が知り 分が知っない變

0

旦然な

の名なな

を

知し

TS

40

カン

飯

林

カジ

此るね

な

是社は

抱か

車大の

學記

あ

る

なん

2

to 5

本先よ

3,

知し

で敷を

知ら

け

ŋ

op

B

ね

片外

論わ 34

眼め

え

が

B

力

界

が思で d,

V

教は

愛えんん

だ 加工

ね

旦気の

事 外景に

を成る、 It's 洋. 如意識 做等 街湾 器: 造力 雕 無もめて 味み居る 居る た 主法 立たスピックスピ 變分が 木豆式

t;

オレ

好小

原原様

あ

オン

成至

洲。

Zol's

à L

供管

ŋ

de なん

3 カン 上來

B

知し え。

12

かい

と削さん

知しか 6

of g

夫が間に 入い 整芸 积 T 所は 體 あ だと を相手に類り 15 植刻 ٤ 0 力 3 水等桶符 勝手 む。 0 カン 大准 並祭 車屋を 見<sup>み</sup>る 15 中震 とは 限を 殿門 裏 等 弘 伯特 先達で「 に何答 と恣陰で 通信 神さん 0 为 ŋ 勝か -(0 苦り 投がけ < 力 手 7 辯だし 九 から HE 15 叩汽 る 彌み 本想 構造で 7 \* 模說的 先 ち 居る あ げ 京なる。 主 玄江 教 御 前几 1 思いる書か 6, 程度 程とと遺むと遺む は 5 劒以

0 1:5 と迷亭は 下りで 學でまかが が男気 子しさ 事と だ かさら 事を發見 Ċ が の解子 意す あ 何货 ども からどう 手飞 と定人は 御送 IJ なあに漢學者 6 子紙が添き ŋ 事を は、さ して大いに満足の體 94 寺ち な 入いら 1370 凝二 < かくな 中 オス 可申上候、 め被下度候。 do 仰点 ち・ ŋ カン はきく L 步 国かま 5 op 3 僕が ょ 1) 主站 誰结 やる 文候。縮め質は小燻椿にて世く院間、帽子屋へ御遣はL 插序 Ŋ 開步 y 女になった たらに題を撫で が 近常 ま 細言な 頂號 とあ つつて けて見たら、 た が ですー「其鐵房の Ñ かい に牧山男爵、 \$ あ、若い です そり ナニ る オシ op いて して被 血に見える だ b 0 カン de どうす 斩艺 カュ 嘘きで 后的 ٤. り一成程、江 角や 時理堂で朱子 0 笑き 0 るんです 主人 25 細れた ド 御 の山富額 電気を る 0 下がに 位 求是 よ。僕に 居ら 0 )伯父さ が被下 つた様 cope 「其方かた 0 が不ぶ 0 0 意見 間まで 燈 ある 但 た が な 此意 温 郎 7 L

課けての対象 世。 さん、 として思いる。 17 数さ 7 よ をす 0) 1. P どうだか IJ ます は、 御站 る。 L ま 負け 僕災 天衆の滑稽 あ さあ やる み 12 が悪意 の女生 重點 t. なきる あ ۱. ک な魂院 AFE. 法線は しと平 1) 涵 ます でい 、です。 人には、 去 むなたも 眼觉 ٠٤٠ 気造ひ 方はが、 快色 細された 趣 單先 からなー があ 上なきを 塩され 細語 後年ま 十なる 味っと 1:3 -) 除つ 11:0 于 混 て、日はく附っ 真面は 法品 あ 主人は俯日 笑ない 程法螺 課り から 1) 日であ 嘆先 3 古 世 な れ 感力 す せ 門は ざる が ち よ。あの女をなり Ŋ 出たき あ رچې なた を る。 あり した 得ざる 嘘で 同じ事を 概念 手で 75  $\supset$ たきん が附 だつ × たが つて ヂ 僕と す V

300

僕

4,

110

4

打

難り

有黑

思蒙

一が同じ

たと

何德

カン

主なけない。人だ無ちい。 75 然か 否律す 40 が 無也 る 程には ら其態 -50 の家で實業家 THEZ 又表 關 を持定する 化学 角を な 係 此为 今迄 刻え 40 败是 る 全形聽 聞き 向き らずも 0 金数四元 飯管 機能 う横丁 V. 4 版を食ふ吾輩送が新頭に上つま が話頭き ならず、はだ冷 與子 を思る は、 心ひ浮が 足を 今が始む 游· 問 別 上是 芝が此方と 踏み て見る を受け な 構整 达 | 脚ラ 0 ~ カン 見た事を 迈龙 あ だ つった。 猫き 想等 僚<sup>よ</sup> は罪だ 事是 Z. る Ť は

雅特 の経営の 組織 であるの 亭は銭に不自由 買じん
收とや る。 先生 計 てとに たて から、無月に接けを與へる便宜は 器の者ではない。 位急 ŋ 1) て 見<sup>み</sup> テ 人、是はも 込= [ii] § るなない (上声 不 んで ると 情 公言 理り かい 知し連続 Ŋ 學 其動語 っとなる。 可裏相 として縁側に食 生で あし IJ 10 が気き 事だか りに対応 [II] 第2 ならず 0) 韵 君気に 削なさ 原力など 云ふゆた 相 間惶 でを偵察 せ 75 人 否都でも無数して かう のは首縊りの L ょ 除り ら、滅多な 0 て居る 思え 石流 雅明 在: 强: IJ な 前先 水 111-6 まり 店る 6 方法で な鼻を 间发 叫" 3 な は猫だけ から ま 图 先がで かれるでは寄り 鍵だ 哥巴 IJ 0 集月代 0 能引は、 は只な 飲かけ 先章 介艺 あ が 経歩の 此。 飛光 加ける 力學を演説 F . 134, なさ過ぎる。 (1) け 柳な 可能に なき過 た Sit [編え 疑ら オレ 何益 柳岛 る 信然道 4 躁 しては主人 が込 E 敞雪城雪 t -1: 政兴 市の東京院を 安置 3 てす 沙多 20 -1--5-(Her.

有も男気 過す る ح 後さル 当。 らく B 0 な 独立しで 水ま る。 注意荒谬 だ ts 3 0 0 0 カン 0 顿步 意を 一行がで 不多 0 真克尔 E 政方 狂なは 吾其 から 思し 0 ぢ は、 議者 其る は 都 御蒙 3 ち 邊分 75 あ 0 る。 噂音 基位 0 事と 12 常家は 女然 ŋ ね を現する 3 た き 分別の は対方的 懸念も 落 ま 思なん 0 なは そら 返さ 0 步 きく る 0 よく 獨智 來る 7 下沙 寒月君 1) 令嬢 代物 あ を が る事 祭り ŋ 事 力。 4 額盆 15 F 電 相等 す 8 を 2 似にで あ が 隔定 0 生ほ る へて見 だらら 息月君を 0 と大統領 が出 何色 男だ 極雪 0 0 が 奎 7 居る 1J カン ま 玄 11 向も 仕し \$ T 事之 んで 計算 來言 大學 向影 ŋ Š 方だ 機ら け 何倍 5 11 る 人是 3 店る 情点 5 様う 奎 カン 伯を 一言学句 念想 を 事と ts は 0 る 座さい。 改 で以て推す を以て推す 732 0 馬ば 御物 0 満り入ると が 6 ts も女を 胞加 前き り鼻息 ٦. 15 W L あ 沙 -0 牧葵 L だも な \$ とは 0 出であ 居る ば V L 0

起おもの 田だ 分が前さん 碧がの 鶏を御る 又是 前まなし 和 分祭 計 通信 1) 0 ~ カン カン こえば にはない。 御物 だよ。 な ij 去 6 ょ 至 前き 狮 失說 切 不少 な 60 だ カン 2 を坂と -72 だ 力 御智 1 何实 7 0 0 3 ほ を 大家 默をつ 45 豊な 難ね 0 15 75 0 取上 和 0 御で取と 仕舞ふ 有点 ક ょ。 26 る 返公 3 よ 75 40 け 長言 神さん 元言語 7 15 Sp 九 事 私 だよ。 7 変をを 4. 御問 馬達 K 力 御二 なに - > な ち な なに 置が よ。 前类 0 座さ 鹿加 人是 吹え 開き V de をだつ 75 だ? 誰だだ 答弦 明された 電気 0 を 63 分宏 はな だよ 10 苦 分别 T を御ひ 何答 電ん 27 は 出产 6 書 东 V よらなど 話的 御招 か知り な ね カュ + な ( な 口气 吳〈 長古の 程思 毎き 75 0 人公 あ V 0 ・存だで 行いく を 废 つ す; カン 及御品員 令热 出 だっ 馬問 なん 力> に正常 物与 op VV 何德 方が 胞か う る 0 る 重 4. 40 ろ 弘 \$5° 3 んぞぢ 御こん 困 居を 7 だ 独族 0 10 ね 0 ね。 do だらだと 企 7> かっ カン E 办。 ŋ 瀬が切き V 们是 有於 あ H. V; ると 吏 な P 談艺 何だい づ 7 だ 반 お 取と 金数和 電が 力> だ ٤ op

て機能され 食は 音をが 先送 よしと 可なべて 君公 たなが 3 勿当 0 結り 75 か 200 る 此為 5 折弯柄弯 體に がく 3 3 0 V 4 V 部分す 覧に ます す 난 ね 急意 合嬢 る。 新した 御部 御嬢樣 今近 たよ を いと思 を呼ぶ 知 強樣 中多 4. な技能 を -(1 0 下加 飛び 第言 6 御ご 小二 きら It 0 150 んで 29 ts 座言 剱突を 頂戴 为 7 小間使 力。 拶き 白を屋 そん 60 旦郷を 大旗 水学 会 は を 行 を 行 答 來き 使 劒次で 來 す を掛け 小島寒 は 重 た 7 頂にき VI 3 U 食 な 15 足管 を 7 る B 0 だ 0 月生 け 0 0 to 0 人ら 別方は 0 仰 6. 72 劒に 奥様ま 中意 わ、 寒沈 난 3 ま 小三 學 生金 L 下上 を が る。 生物 \$6 月ば 合む 意氣 面光 4 が 仕し 息 は、 cop 0 鰬 使か げ 舞き 御节 郭克 3 呼 2 -7: 吏 b 前ま 第言 水気は 11 熔度 が C. 食は 4.3 事言 子是 6. て置 12 氣意 ŋ 月と -排 結ざ れ 力》 达 たーら 感色 加ま な 棒過 用き 開達 な 今記 易办 小二 劒は突っ 東 利き 3 7 カミ 6 開步 3 75 45 0 3 寒がい 問事 知し を カン あ 7 店や 使忠

っ焚き者のて、 狸怎 大・権元館を言葉洞をく、人た助店もな正常裏のこ だ IJ る 成祭程 す カン 1 \$ 口多 7 ナ 不ぶる語 造や L 77 0 ず 見意 雲を 器の 加雪 も 無な な 0 姿を見 根如 恐を 川寺足も 横 分差 ·H 0 夫儿 勉 手で 程 飯管 を 强為 7 模能的 修言 造や新花 1) あ 手 不高 -が苦く を引ひ Z -}-オレ 世 1) 邪馬 旦だ IJ 如是 行い 店商 切 0 を 問語 رجد 望ら TH( . o. ñº 丁二 御神 が 4, ٤ 沙山 き رجد LL を を 受け 明新 頭夢 無な 通点 度 聞き 疲. 如臣 た ريع 火様は 面景 of the 先 水丸 だ オレ L 寺 1) 4. --VY な げ から が 拔草 生艺 ガミ 自言 る 1/13 が 居る オレ 如言 青い 40 限高 け な な 湯 人い カン رمد 0 る 散之 人员前表 冷岛 ひ 12 如言 T, 車る V 舌片 MI る 附っ 奥な 态" 0 カン を 屋盖 110 よ 水 田だ 7 シルし 打う H カン 1 分流 妙学 働 気き 道\*に 大學 關》 月益等 神変 0 神陰 以み を 所 0 先された 御が支管 41 入い 來《 思想 な 3 7 から を 踏る 尻尾 えら 所言 示はん 學之 都な 如是 L op 常な 歩きる む 3 では消費 Lt る は ば 學, あ が 75 を 后高 聞き 飯やい 悪勢 61 如是 75 行

る。 雅に様態 († が る。 只た大荒 置き事じ 尾『可変頭を濃煌』 の成でし 邦特 家けに 釋光 殊 草公 雅以 を二 -3-82 間党 教 子主も の成立 なながなが 明的力 草等 電話が 迎か方等 招談 はるれ 手飞 17 隔空 疣 カコ 编品 尾ば見み 下沙 返り を見み オレ を を カン 無也珠湯 1135. 紙 附っ 合あた た な 常 カン が 尼に尾 人至相信 が被称言 が t ら 收套 Ų5 だ は -1-0 傳 0) 弘 疑言 どう رمجد な W わ 迎克 無也 かれつは以ば 儿子 知しの 3 る と思いまで、これでは、思いいのでは、 N. - 1. 先き 雅艺 御お 妙穹 論え 猫や 程は F) 排 力是 J.E 監修だ の事を 又言 尼の気に 那少多久多 藥學 付象 82 つ L 方は 胆か 域 間まが 等。 l) 3 だ た。 悠 物的 なと 月費 迎 に横き 首公 香港 mit it 次( L 田浩 見け 前指 滿天不 まり 感形が 祭 が do 拉左 小 た -}-L 3 雷う 脈が 11:-6 氣 行言 - j-易い 込 17 廻は 41 け 12 る ち 0 ば が 3 尻と が 野さ 事込む 成程 ぢ オレ 道語 脱尾 尾 3 受け do 尻尾 例っ 尾原 る ば ま でいまった 人先問 3 Z. な ただ 6. 割び 様なで Dit's 116 子也 明實 地 儿山 尾田 到答 ん。 む。 15 立は あり 1.5 前是 此。 t いるの 3 /F.3 驱 低い 黃雲 同差 廻產 尻占 を F, 告法 右当 柳花 ただら、生生 产 番、茶、 THE V 金数数等 助け 0) えに ま W 耳み 振 あ

寸

J.

脚を

1

問言

君公

は

IJ

1

F.,

困まなり教

to,

ほ

0

t

迷的

75

主

す

Ziv, る

から

大智 カン 0 3

方常

あ

Vi

た

世

極

ま

0

ま

あ

事是

Zit.

を

71

居るた

教は

物等

な

7 7 2

ま

どう 悠に

\$ た

居る

は

6

あ

点

順也

日的

N

茶、 0

Zil,

ま

-}-

問令

カン

オレ

は

ばれ

此等

だ

0

怪

カン

1)

様う

2

あ

沙北台

オレ

it

カン

あ

Z"

な

所言

精ま

-C.

رم

な

N

カン

you

7

生は

奴号

を

11:12

ریم

怪り から

ナニ

17

**確信** カンな 人別別 學 か 2> 1711 世 اللا الله す 语激 t is رمي ガ 校舎 カン を 感象様々 報 T" 何管 ナニ 1) 1) は 4. 心が カン 北京 揃言金智 何定妙常 # 事先 唐 教は L 息をを 誰だ 111/2 4:15 世 加上門名 る ts. から 君允 效為 カン ガ まり itis. 店る 所生の 涧欧 30 6. 居生此法 3 11:5 あり 0) 拉之" 間紫 1 國3 蝦疠 3 る 1) July: 小牛 旋 11 ま L. do なく 15 分款 た > を教 il+ . 0 助店 木 النا النا 生活 て 教 L あ 6. 遇力 1) る (t 部。 から カン Ľ° fill! (P) 売さか 11 かいひ

مهد 0)

船令

地市

卡

11:3

を

-}-

名なや

前走

又紫の だ大流 0 堂等 あ 力> L 君家 が月君と でなる 水 附 鼻、 だ 步 0 ٤ 7 0 御ご 40 今と かけっ 娘を賞 つて 寒月君 が に、顔、 ジュ 事品 伊思 川鱈 削いにい 細された 例於 を ね 啊、 言 鼻 0) 0 老 通信 つて 力 74 き だ 狸を p 2 懸け HIZ 作の y. を 1) () 鼻に < 來て 並なら 吳〈 部 竹音を 云い な か を見られる 婚れ カン 就つ とよい 30 接 迷亭に VI 1. pq 0 笑さい 主流人だ 7 子記 だー 0 カミ 3 佛芸 だ 見みる 人 依い報告 親北愛出 ルさ で、 出程 様など 主法全 対学い わ 有当 而自治 田汽 夫記 「どう で、穴、 田で二、 主党 1115 がの 根权 老 0 力 遊影 來主 かり投充な 恥はづ 真。妻話 句く を 來言 6 4. 4. 随分档 विध 01 は? 幽、 せら 日的 其海 \_ 僕 第言 に説きながな性。 カン なしと ないりい 一と、 す 居る 事をが 一 も 一 なる 隣接 11 力。 主 から 3 3 迷光母母 人だる カン 3 7 出だあ

沙岩

棚》

君公

む

主人

旅社

質に僕等で

は

なさ

V

ね

横り定じん。 承許 して、 て、研究の発言 べて 舌ぎの 7 状治は居 は 風言 る L 0 見みま 7 阿本 刊·臣 書 兩智 君 所があ 真意ば、中家大 参言 ŋ 無む似ね 主法人 事が御き た ŋ は欠が二 解じ 言元 大 11 ま 0 た 3 哥 同等世 の清聴を煩は 玄 不多審人 Z" 0 0 مجد 4. 遗传 1) B 居るま な 盤迷亭を な 出だか 5 6 る。 B なす 何您 4. 突つ 何党 カン 鼻具の と自分でなる 迷亭を見て居っ ひのような 所言 だか き 0 6 出た澤安山に 旭き す ま 41 したれ 3 源艺 寸意 居 见先 は誤こりに 地方 7 -んを質用上っ 小三 1000 カン ○息月か 群る 0 身接 野兒 ある。 迷惑 85 べる。 力 を の如う 63 御二 を とは大き ぢ is 突然 Tis 1= 0 注意 此外に 要が 寒から す 表がって 何德 上等確認のと 角の 意心 から C. \$ IIIL V こんだった。 見み 様っ 3.4 道等分割 な ح を 方は 色々調 披っ就っ から 반 2 兵 4. IJ きら 今はこと 3 つて、 至岩 源ない 世 0 15 ま 置お 点る 主心 假かせ ŋ 0 15 鼻はが 1)

局裏時等人だも 部をは、がの の順を自ます。 隆さん。 喰く士とが は 文符骨質 骨質と ょ 吾至 71-ts 自し と 此方は 變分作。由 ま 7 う 不って、加き、 IJ が あ 10 寸す 6 顔な 和常常 り割を括入し 3 'n ま ŋ 明さかの 加考 足形 化彩 7 世 去 此品 君家 寒月君が 刺し す より す of the 和波を を月君が神楽がに變化は 石化 骨点 、發達を 部はは なん 实 、入・す 整線はる の。既た 至 第言 護 す 此刺 外 见文 ま 右され 骨点 000 が此っ 如言が は 識さ 17:5 和激に應ずる がば 著明治 11 オレ L 御一 中意 1) 12 削さか 出で少さ 水よ 如是 なり ま りと、進化論 來 來生 Ĺ IJ 1) 市養 0 あ 知ち 微水 不為 が加い 實也 以と TJ. ま 0 細さ 1) する 御二 0) て質頭塩の MIL ガミ 不多 通言 議 愚《 骨傷は 7 古 0 of が Ŋ 施了 見先 난 行る 7 5 る う。途に 身片 月し 為力 和堂 HIE は御からは光京は光をは しい 然光 ことに かかを カン 他二 大だ 來で TIL と理り 人原则 4. 九 頭管 出ら 演者 游 ま 11:1 発信す 力かも 何许學的 肉に 例告

子かと 可をえ < に歸か 83 より は なく 似にい 御でや < 83 日やむ 御似合ひ H 0 出花 6 障さは、 少さ 世代書 何故 連れ にく T L 御き L 子艺 中家 を得ず 居る ま 4. \$ 45 た U 何於 112 獣を 事を 御治 る わ す して居 0 勝些 きな 声をし 前其 だ 手記 力。 き つて 遊ぎば 具。 人思 礼 N L -3 力ン だよ、 0 御二 Ŋ 神なは 摩で る。 な いんだよ」 に上め 何な 南 光づ 力。 Ho 座言 JIE. 7 る is 放世 る 4 此方さ 、其位似合ふなら、 特定に 4. れ B 附 から げ る 、だらう 往多來記 しと記話 女 金田かれた 時音 入い たま 氣き 人な ŋ 資陰 6. ょ す دم 田 ŋ 向烹 き、事 ずっ を 0 0 0 だ のてはつ 眼の 君が合態を ます 歌記は 分がの 中心 -水から汚る \$ 宝を か 似片 妾には 4. の成績で 0 6. 仰宫 習まら 局 de さら 心 川農 かさ 合适 な 否如 限めと 出て 持ちち 劒なって in 変に似にや の上急 そ よどう 地ち 合き 4 0 呼上 な が カ> 変え 地味過ぎて 行公。 一个 -口台 は た 11 所言 部子 3: だ カン でら海洋に 300 發展 別と す 主场例然 を 澄 分別 75 0 700 0 引き集 ~ 人との 吃寒 ま だつ 15 0 ぢ あ 令也 嬷 ね 吾ない の窓が た ودم 移う よく £ 飾 L オレ 雷点 かい 探定 VI る de de 7 る ょ ts

老短い 月記載 平分井にののう 例告 てて、 15 IJ えら わが と尻尾 カン 0) 逸号雨望 民党 洩電 寒月君さ 見る 尼居尾 住芸店 から Vi 発送し 0 吸殻を 初坐で に思想 0 りを除念さ 何かが 常 先尊 下沙 會 等き 合で 12 いた 77 來すて 蜂 何答 なる を立 り御託賞が か話 0 ds. 集がのは - 吾教 教師 居高 集の如く火鉢のは迷亭先生ま な 感了 < る 0 胜京 見み 立人は手枕を رق 83 ルさ たら、 7 唐為 店る 欠限り 同時時 る。 る。 だ。歸か 中家 座生 共言語言 不相變太 り食業家 4 6 でして天 でき立っ でも立っ で這八 ŋ する つて、 其話を 5 可能だけ 通信る

くる。 らない も、程 たも なあ が カン は、 其為 ね たらら 寒月君、 、先方の迷惑に 當等 共元 それ 立た C 」と迷亭がからか 色は、 7 北人 心ひ 到 2 ÎE, 脱密であ 君の事を踏語 500 底 り思月君は 賣品 は 6 HE 紋 ちと 金田 す なる事で 露戰 博士 る事な 7 他言を 天天保 附 外心 た は 工夫人に 件步 例的 様っ 調等 5 時 杯色 た 15 だ な 0 のがど 田洋 だ 注さ 14 L が、 ま 3-力。 な 約束 で言い 红 L ŧ 0 と主人が寐 3 無頼着 学ります 羽はい 織すと 「御きう 語装語を 割さ 支品 0 を 0 き ~C. 羽珠 た婚 云い 玄 75 織がは 色は 組む なだ駄し V L 0 仕舞つ 人だ 約束 んで 老 を あ Vi 0 な る。 75 3 る。 名な なっ 善よ て が 12 す カン カン す。 人は寐返れ 弱炎 界かで なん 5 は 玄 8 なく

込ん

ぢ

どう

٧` \_\_

と迷点

横台が

E

の飛び

出汽

'n

5

フトス

底

B

II.J.J.

-("

ŋ

せん、こ

7 'n

から

方特に

あ

る

游

消息

世世

13

h

ま 蛇岩

ŋ

游

さら

です

徐よ 型式

既程茶人だ

っぱてて見

よ 2 -C: オレ 話

ても

V

7

alon along

前点

だ

50

女に

性等

な

カン

大· だら

退出

1)

隅太 共活い

11175

用意

0

底

カン

3

君意

の名を

だ

女

が減を着一

B

5

返御

神陀佛を

御存じ

方なな

ち な

な

んで き

IJ

を

が

B

な

學点

田芦

-j-

大龍

打ち

45

ナニ

趣品

味为

な

4.

事是

を云い ŋ

0 0

لے

3

٤ 致治

Into

つて

吳

れ 7

3

あ

ま

す

0

人も -C:

1)

15

L

7

b

+

が

此品級

から

大き髪

よく

る。

5

横

Ţ

鼻は

かい

3

0

押洁

L

カン

來 旗筐

V-向家

4

5

寒門 き

不能

な

をす

身な

だ。首の 交別な 鍵 人は 時をに が其節 なく あ Es う 用書 は 0 船 ち y. 不高 ち U l) 1 た 相信 40 0 U 000 加沙 體だ が 0 か學の 製養 减泛 面分 0 0 3 去 質う は、慥だ 頭電 す IJ 加步 礼残 0 闘か 物館の 演者、理學士水 「實際是は ٤ 附? す 髪な と窓月君は カン IJ カン る 73 0 部か 旗本と 4. だ TJ. 紅紫 爺がが 紅歌 カュ 真面 の様う が長州征伐 前男 日的 統治 な出立を 田浩 とたた であ 御二 神忠告の 信息 とす どう から

がなけてす 又き的ミン 此が形に諸 議さう 8 2 か 後人性は が安全 # 的景知し b 特別の 偖て 似に あ 任课 0 は 論えれ よだ年がい カン 合なる鼻は 異い る 0 0 ま ね P 説を参門、 る造む 共歌があ 0 15 步 0 0 聞き 道傳は無論の in の何時氣候 と思い 異状 寒門 そ な B 遺傳する 御常い 關於 そとに終て 12 1) 4. ŋ 0 が対対 西洋料の きんき ま 0 を認 公式され は潜伏期 3 ま 也 如こ せん。 れ オレ して から金 ず、 るも 一起る心意ない 心意ない 被に く、明 の劇響 終せられ 15 めら FILT ま 從って ウ N 居ら 今はの 髪と Ht 此 是れか 嗟さ 1 な 是には 即御好儀 程度変 結論 長額 様さ のかないあっ op 意的状況で んか 屯 0 \$ 內部 共に、 だ子に て見ますと、 ル 北市 15 ます。 E 人だ B 7 3 娘芸神 4 は単名の行うない。 當等 ので 0 が なりま な ウ、ワ 急に は、 結結れた。 知し 鼻な よしと 45 迷亭の シ げっくんだと は、 演え オレ 御上人 変 するか で競技 共身に 構造 1 池 なった IJ ま 世 だぜ ん。 たと 主 \$ 中 ス は 70: 貨息返空 御二 N

寒を高い 極きま す T 野気で「 き 氣等 ち ŋ だ 向弯 数约 れしと な 30 から 罪る & ワ 飛さび 巡 な群をす 家 3 6 あ し當人がそれを気にして病気にでも と怒鳴る。 が 心力 虚だが 主人文は ージ・チ な店愛木 つてら さう 0 8 す 八卷堂 る 香港 川で見る 體に 這入り Link 田だ に掛か から ¥, にかりに À: する。 なら、 張る 1 L 0 あ、 かつ カュ 迷亭は手を す 主。寒か人に月ば 0 くら だ」と云ふと、一人 た てえだらう」と云ふ。又一 大震 1 主人は 私人 すると又知 あ る。 しと日々にの ワ 何だわざく 起た た 初芯 奴だ。 4. だ様子も وينهد 威服つたつて 0 11 めてひと 否实 1 縁組へ 0 程 中家 ス きになって「 如京 を の総 テ C. C. 傲言 馬に がす いうちへ 'n 慢先 聊言 附 根如 なら除な者 出て そん 1T を る。 な サ 人が「も 1) が子持 海外% そ り鳴いて見せる 特 面景 野野と 云ふ 負け 主に人は 加賞 ばで 楽さて な 先生方の御意 一人が一高慢 成 0 慶 2 こんです ;;チ 10000 崩らに ٤ な N なつ 意を 衫 7 沙され と大意 大意 1 獨學 رم 下片 四本 オレ が \$L Hy II V > IJ を 人音 御<sup>b</sup> き -(" から ス

い。一寸狐に抓まれた體である。大通りは一人テッキを突いて立つて居る。人通りは一人

珍ない。 論え 物のす 鼻は 世 貴ながらいま す。 座さあ 座さ したは す 顶 8 の如こ ŋ 思蒙 所 極度に 寒沈げつ ま 2 玄 が ま 只今海岸 争。 が 人と 本 4 随分申 à 也 る L 137 b 君公 ま 笑なひ いせら は 滴る 何笠 0 達ち 御前 當ら は 的至 5 が 意意 部かう O 奇色 思なは 兩君 田だ 愛嬌 なく L 0 サ 伊理 な 釋 鼻梁杯は な 沙堂 ま 0 分気 下げ 寒がけつ 値 發達 金数田だ 堂等 心に紹介 存完 マへく 0 る 3 ず 111-12 怖き 7 カン が は 力 つて 迷亭自力 と、作っ U ら話が 御二 \$ 峻し 御二 君 為に 係台 様で 外学 0 ま 1 | 検達 なく腎獨に 出きは 素晴 P 御二 -}-< 0 " ¥, 4. 製な 権の対 TIE. 貴是 母四 身为 で記 身探 下げ は ラ ŧ ま ま 寒月と きぎ 堂等 るも愉快さう テ 6 ょ L 步 立 出た ま 0 ス、 は き 0 5 は構造 Y) ٤ 相違 復き 4 持。 原产 为 步 鼻ない す から 4 云 は 鼻論 5 主法人 如発 には 7 ح 一 先 注 注 : 此故 3 I 43-思想は Ł 8 5 共产 1 4. き 0) 耶湖 及き op 迷亭位 遠京 座さ 思想 を に笑か 人は「フ 天 上汽 申惠 が \$ 0 ル 6 る。 ょ 辯》 下办 do L 7 ので 故智 中差 F" 75 4. 8 カュ れ E L ŋ た 御二 主 カン ま 御二 ま L ま 153 -ま

鉄きもの たら、 カン 落と どんな者で御 あ 0 à. 的學 相きザ 8 如臣 0 諸先生され 等き 迷亭の言葉が 7 げ 6 ij だ鼻は 始於 位記 IJ 3 如言 此景を 質になっ Ĭ 0 だら ま 御二 層。 す 件艾 0 な地 ち 相違 0 茶焼の す れ 6 事を 、劣等 そ は 少さ よん 主协 à 7 F 玄 根ね 如心 VI 礼 面完 何等 しく IJ 0 仰二 す 人が とおいい ij 切些 何當 ま 0 計場 は 座言 座言 をして 鞍馬 ュ 上之 たな者 也 如是 らる 少さ 比如 らざる 然系へ 八 は 事 **嘆** ん。 T. 一、奈良の 19 思報は 思想を V 英雄の て、 質じ 村談 川雪 世 ア ま ま 居る 途と 7 40 常家の せん。 (vo し の裏手にあ る 然か 正書 也 切主 刻言 展覧 あ るん あ \$ が聞こえる V を 5 玄 身柱が 然か L る んで、 L ŋ 九 1) ます。 す 大信ぎ 力。 得之 なく 其る英語 位品 ま ま 然か る ts. 创力 ī 腦石 の極く其美の極く其美 步 なりない 色う。 喩に 州であ ザ が 0 一次し 0 細學 突ちてい 來き 旗陰 変勢 諸に限を 机节 は 1.0 1 何您 も猫性 } 無さ 間如 效等 迷亭は 限的 眼の所と 安党を置 が 北京 ザ 鼻 ٤ 続きた 美 ŋ 0 を 0 大的價 は がなかめの猫 1 0 母な け ま 方で 一釣るし す 恐克 額と云 た身な 0 て発え 大店 其なった 経過 價がた。 値が様う 4 削さん る 6 鼻は る意見 し 3 題い 15 仙 ريد 2> を な 上市の 1 張は ま L 性はり 又差防害に をおりたの情報で 承になったのでは、 上で事を的またのい。カラウは を脱れれ > 0 れ 背にだか はどら

グ は、

0

L よう

主

す

a.

身な

查院

t

IJ

ち生き

ナ

無心不合

0 は

あ

りま

F

0

6 3

ŋ

ま

W

は

鼻袋

重整。

E

1)

ويجد

|村主 . ら分!

1

苦く

痭

は

君意

FIL! な

る

3

思想

た 2

0 15

此方

から

た一次人

100

だい」

私

b

٤

分款

1)

カン

カス

ま

0....

こ「分るも

0

<u>ر</u> لح

主法人

が

Inl.

実月君 ました

V

0

どら

6 0

大に

抵礼

1)

75

がな

0

だ

が

11:1

方が

な

0

公言

11

不够

結ら

力

洁品

人儿

13

を

は 150

今沒

ye 北上

引き直 問題 思問 質に 黄金律 رائد 15 砂ツ 力學系 ます」 IJ 0 所 立た課む 燥き 望ば K L す 学じゃう るつ 此意館 -< 外での な 寒月君はいかも知り ち 他 事是 火站 上人 淑 講覧を の公言 H) 1) を 「私心 ŧ) 学等 ます -福言 北 居る 女言 儿儿 す 力學 カン から 訓言 オレ る 點泛烷基 あ 利わ 0 で、 谷は 福 ٤ 是就 演え l) 世 でい, 先は 0 ま 勢は な 116% 轉元 0 どう 作艺 を 1.1 U なん 少々力學 初二 たる カン 鼻法 御三 を べざら が 聞きか 19 ァ 0) 御= 人方 高なさ 1

す

願品御書

U.

分割

ريع

車や立たもっつ らう。 へた。 みで 艪っがこ あ を答 げに見える、眠 あ K をし \$ 居る 見》 偉かだ 消え つてね た るる。 える。 色々く 實 1) 余よ 似日 れ なるには は 世紀 変え は 3 る を 0 つて N 幾いくた 千 荷で 九段の 形然 のが倫敦塔 珍ゆ たる 幸 易 した處見て まだ脱れ 同等世世 しと云はぬ 0 老 0 Copy I つて 空気の 記念を永劫に 7 今更 2 冷心 裏に 柳岩 其礼 3 はある 英を 最限ない 居る 然光 8 歷 出で から成な 倫敦 來意 7 £"~ 只など 眼が T 史し ち 0 到意 10 居る 7 中源 が 0 3 Ŀ 様な が、 塔をと は丸意 許易 有らんな カン 人もの る。 出汽 -1-物影 から 皆為なる 鏡 を つる。 路影 1) 担信和 红 震 ŋ が ŋ 石でで 0 何され きも 业 が、 40 7 んや 七 視の は 心心の 立た 汽き 0 限智 來《 ٢٥ カン な カン V 造了 技た of. 0 大龍 極い ŋ ヤ 红 0 たら れ IJ. 感じ 東記 ま 橋 つって 角於 軍た 陰に 近; 色岩 ٤ き た。 は たなちが、 つて 我们 方元 朝蒙 0 氣な 張 居る 走世 池村 此建築 カン = 如是 ~ . る 7 ŋ れ 鷗っで ٤ あ はいい が灰いき きったいたい 物系要 3 たる 0 み 予 3 其そ は あ 10

> 日う散え 長額引ひいく 吸言 る 啜 過去 塔に る温楽に 手は 7 路門迄地 憂めの 余<sup>よ</sup> は 余を 机。 行 身み 10 き 0 風に 大心破し 忽ちょ 度たく 動意 0 V 引口 立た 3 つい 門を入げ 歩をかったなっ 行 張 石\* 少 多 烟程の 清け · PCU は、 カン 3 < 现货 移う 無ね な カン す 現地に つて振 2 た。 ると 足た L カン 1 路橋を渡 長統 怪為 -j-7 0 6 見みる 路橋 た余は る 4. 向宏ぬ 1) 手で de de 5 ま 典想 返 問事 は -3-ね 0 るなく て来き 15 2 尾色 力 此方 此方 たとき i) を 小ない。漢ない から 懸かけ 門急 川龍 申の を渡れ < Va 余を 今はまた 手を は た。 樣等 餘空

所言

停

ま

0

居る

る

あ

傳元

馬生

大智

3

上智 をく 迷惑 永さ 正常 をく 義 は れ 10 高加 人公 luly, 最初愛 れ 貴に遊 \* 5 伍二 を 世 は 動意 んとす 力。 わ 4 3 れ -1-を 神上 B 成る 0 は、 は 此言 はら此る 最高 門党

ふ句 此方に 治ったか 門为 忍め を 過す 物る B ts. き 0 ٢ とす 只たが無 3 あ は ŋ 切於 0 は 無也 望る

> 葬しめ 貴変が 夜上 行命く ら 通ご 殺えら 鐘豹 人艺 1) 立ちの ときも 0 L ٢ は 给品 7 0 北等 つの L 空於 騒ぐ 余が 建上を なく 7 する 事を 向总 野を 豪作に を 霜 おいたから 朝を見る 遊烹 あり Fig. do 非なな 寂然と 頭が 鳴な 3 な れ を 手に とき ٤ 時は 歩いむ 被ない 抜け して ば 知れば塔上 まに を け 其意見 必然 Se Se ŋ 30 館がを 竹ちか た鏡は に落とす とて 町兵の 無也 亦是 げて意に 学を る。 0 -j= 佛芸なる 路に 鳴ら 鳴ら を巨人 陽かるよ が が一中等は 験がの 既だに を連る 隙を見て、 鳴な の確と鳴らすといいまれます。 松明 X っす。 す 時を 如是 とは 百年 なって 古今 門為 鐘寄を 如正 10 S 1) く見えて なる 0 此事を 佛き 点 居る たる 傲 Ha \* 神を 经就 矿 來意時當 殺 如臣 れ 建智 柳的 -C. 市的 子。 酒を るは 押 る あ राइ を見よ 無むに 改革は た Ü 7 出づる 塔尔 ilji 神中 g, 夜よ 1 民文 基艺黑色 寄り 黑鳥鐵電 下 及 7 鳴ら 100 祖 を 步 を 鳴な 3 评

以少し行 が 聖 なり 塔なが L 從: 手艺 道城門が 3(0) 迹? 路中 成党門 4:" 当 上為

余は

に常態を

つて

٤

4 は此時に

が

とどと

こぞに刻ん

力》

心意

111-12 LI 0 無り話わか 論之 \$ は 身改 他产 0) HE 木方人 ある 7) 如言 紹言介言 恐らく 状を な 海電を から 知的持 6

K.

ウ

迎れた 化

今更

如证

真理"

と思い

打賞ス・ノ

ク

ス

ル

如适

たる 繈

前以

經

維

遂には

**塔**s

分光波な出たん。 物き三みなた 度でし 居る心で 颂诗 共気で 日的 度とに 0 角、 7-カン 樣 吾かつ 御二 O 憶を一 脚に場ばい は清認 な心 143 77 分款 此為 後 去さ 誘 鬼が 返記 思慧 うん る 11. ちで II 思言 度さ 43-はたれるおも 何い 此時集 あ な U 思想 いう かと 家に 日に地ち ・残念だ。一 た 本気が変われる を見け 中京疑察 110 表記で る 儲か 3 物が の真り間 が 事記 れ 1112 と と は 情をつか 3 中 た が 事是 1) る。 止中 がしたの 地点 知し から 見艾 其る ŋ 6 闘らは 達た枚き 又他が 定義 は 來語る は て知し 7 E \*\* す カン を

3 出的 0) 7 路等に 000 去 を を見り 通言所是 も思る家で 來 弘 82 わ 時代 知山 U HI 歸於 た 4 事をと Ł. 82 た 脂は云い の地に至 見な未実 だに判り も此方法に 塔 か変語が変語が 0 二体党 を見え 然光 < 物态 あり 依法 来让 なる た文な 所出 余<sup>よ</sup> 听言 73 h はくながい を横き

隻きたぶ

不の強が

な

風む 3

帆に

を

あ

cy,

同是の

则《

**死**犯

き

理り見み

動意 1 カコ

1,1:70

テ

ス

流京

れ

は波な

ď,

ず

+

からに

帆に音ぎ

舟台せ

题台 4

718

垂

れ

學

つて

100 交章ひ

壁でき 樣

を 色岩

治さと

き

ぜ な れ

しい なり

低兴

路

上之

んだ様の

から

中勿去

る。

完ま

をお

我なん

だ

とき、

人是

00

人是

眺察が開始

人い

0

てはない

か。上京

7)2

Ţ

4

ス

河道

を隔てて

逢ふき 乗ら 何等 利り る。 為言 地多 通言 分別 漸震 のれ 港 同づ 神に地震 川岩 ら な には描言 を のでん を 得心 車やな the. 案? 条だり W. 馬ばか ては 巡览 押节 VI 指定に る、 し返さ から叫 亚片 此二 とす 車片 知し to 查 與意 0 聞き E. オレ の度い倫敦 を fof? 47 日子さ れ が目見え い倫敦を 角質 事是 まし TI で、 び 1.t TI 人とに カン 排 が もかが変な 74 1110 物药 出来なかつた の向く方質を があった 111 け 鄉等 如 へ 7=0 即李 蛛。連門 は間ま 0.) 手で 強っ からいい な変質では 道等 李沙 行 人をに た。余よに カン カン 機三 出では 往常れ 6. 0 裂さく は多かを する 礼 服め IJ れ 倫敦 肉質 が 1 あ 1) 死 此方 烈き 次計 初に思い 道さ 前二 30 Ł 補言と 型是 敦塔を塔橋

を失しと 0 教権の歴史 人な し J. れ 見る ね 主 1-電がないのう 眉に落 1113 に戻る 罪員 偷以 去と 史し 敦塔 は倫じ が ふ 行き世 15 紀は つて 3 英國 0 敦恭 は []] して、教が代の一 返浴 怪む 料 と見えてい 光智 t 歷史 たー 0) 0 光二十一 を放し品で 明] `. 片完 車をある 點法 問言 ~ 北流 消言 かい 3 る。 以上に が現代 様う 汽车 彩. 前 人是 中な に る 上之 戸書めた 中な 血 き 漂き 時ま に 収集 たも 反見 がまる 大学 水源 別を自まる ること間が 11 体

兄は靜かに

がに書をふ

き

朝ならば夜

足た L

床几を持 いる

れなし

でい

時等

事

ıĿ

息を

۔

きし

IJ IJ

外の

面を見

る。 至常の 芝爾人共始と同じ様に見える 服の色、偖ては胃根鼻附かいが色が極めて白いので一些 人とも < 程度の から ら衣装の末に 黑色 のは見弟だ きた 工衣を着

る。

兄さが 優しく消ら かな摩で 膝の 上之 なるい物を讀

逢·5

如く白い流園のたと身を寄せて 讀り如う 一度は壁で から遠くより ひ見るながいが はになった える人こそ幸か 関の一部がほかと膨れ返る op 服め つる許りにゴ れ 0 ッ吹く木枯の高き塔を撼がして、 前に、 なる は 神歌の の弊にて「アー・ 神の前に行くなる吾の何をあれ。日毎夜毎に死なんとあれ。日毎夜毎に死なんとあれ。日毎夜毎に死なんと ーと鳴る。弟はひ 返る。 0 64 S 兄は文意 雪きの 風かせ

死に様ぞ恥の メン」と云ふ。其聲 よう 前等 0 E 柳洁 力> をと みなる 0 の小さき窓 と思い は頭。 窓をが につまだ こそ尊べる ~ て居る。 高なく 存なら くて背地湯 0 見み 女は頸に懸けたかいつぶりがひよい 賴纺 2 は頭に 只有家 口を総みて ij き受 を 82 たる念 精 加於 5L 3x えんとの願意

の飲う

を解いても

男き

に販売

るタ と見た て哭る 顧る。弟は只寒い」と答へる。「 百里り C ない ~ 今はも 屠您 た が を 4 ス トリに織りなるかい 獨り言の様につぶやく。 れる犬の生血 いとの なら伯父様に王の位 のに二三度ふ む黒家 亦斯うして喜 血 にて染め 奥にぼ 此る ŋ あ んや \$L 向うに掛か 3 を進 女神の裸體像 弟は、母様に ij 心ぜるも かと 命さ 冬高 とがを かつて居る **一** 助穿 112 0) が を け

は青白く め給へ。私の情異るは安き間の てなれ てぎ い氣高い婦人である。 が黒多 逢ふ事を許されて 否是 忽然輝臺が廻る。 B ととなる 一と氣の いと扉が開くと内から しく婦人の 喪服を着て悄然として立た へど、公の旋なれば是非なしと れては居るが 毒さらに男が答 前に と浮き上が かしと女が 見<sup>み</sup>る 禮なす やが ij を見渡 と塔門の前に て鍵の り一人の どことなく品格 が問ふい へる。「逢は す。 事にてあり 0 のもしる音がし て居る 一人の女 内から せま れど 面を影響 のよ がき

> 動きも 型点 なく、 鳴な る。かいつぶり 年守は年の提を破るを 1 男と は 節り給へ」と金の鎖を押し 七 銀音 87 op を指が かに月日を過ごさ 鎖に はふ かり敗石 光に卷き 17 ٤ がたし。 上之 けて思 せ給か 御子等は變る事 上に落 鍛きなな 変になる 然だはみ 心気なく 體二

一御氣の毒 黒えき 如い 侧沙 塔は 15 女は の影響 L しても逢ふ な 堅定き どしと学等が 塔の壁、 事是 は川窓 はず 独着 77 やしとか 放法 さ塔の人一 女信 が 特為 ね

る。 一でと に思想 郭云 が かる星影を仰いで「日は暮れ ŋ は ぶい を見廻 丈の高 舞臺が父極 は れ ま 30 人殺しも多くし 0 れ す。暫く、 底から 苔寒き石い た。 建るの 夜喜 装って 裏で二人の話 111-12 といい がいて すると同じ 室の中からス 0 との境に立つて朦朧とあ 一旗は出せい たが今日程展覺め 影 出る。特の から れた」と称の高い 0 思裝束 ぬ」と一人が答 ヘーと抜け 月1次 の角に高く 方を向 影が又を 出た様言

ながら

3

8

らさ 長を刺えふチ は 0 人是 3 300 0 15 通 能 或意 0 用窟 企 な 店もの 過る あ 棉竹 で此がつい 25 は は す 3 ら 被なは から 3 は ٤ 待ます。 總さ 浪交 さままれて 特が構へて ワ りを持ちて 金旗飛 罪だない。 隔方 る な L 1 --0 7 は < わ き 権ら 作でび るのでは、時年るが、また、毎日は、 実は 此門に横竹されたはなり 否だあ 附っ 000 上市 0 府弘 " 明ぁ رېد け から ク 途等 0 þ 後に 日寸 に通うし る太たる。 彼就 娑婆 0 ラ 5 原は彼の居る所迄 T 0 等 0 > な 11.7 食 れ 此方 ず あ の所迄來 胸迄重 は 下是 が は 0 のは 7 心といろ が 5 洞ぎ かく る 柄さな 命をいるち れ 爪拿 舟谷で 宿の口で 太忠 き る cop で 口もの 発育に 左がかなったかなっ 湖京 る かっ を開 は れ 如言 再注拾\* ٤ 是記 門派子を 別まてい カン と浮し て窓や ま 0 商气 鬼だよ 後っ遂る日で、に 11 をら た く対金 Ope あ ٤ 輕る 手に鳥も び 會 け 海町 青を 刑会 る 否は 0 つ 彼常等 地方 0 に懸い毛が 7 食 宿命の た。 7 時差 17 ye カン あり け か 光 きア 中家外ははれ 0 た立の可え らにには、思い思い 0 \* 彼れ等 を吸り ったら ٤ 1 に坐 れ なく 「帽は 鬼声 MIT. 途 を 知上 る ٤ 銀売に 0

が

は

る。

厚きがし

0

心儿 石它

間が透言の

1

2

た

深まは、

蜀られ

于三刻意

がけ がけ

庭也

た

施

草で

あ

壁具

横さ

問いれて

神な居る

は

周は色はえい

像等級な

1370

1)

82

ダ L

黄8 ト

る

見る場は衛が横をい

備等た

荷着等

が所火光を

驴"

0

此無索

にご人 から

位。別に

返りの

元えて

人可 -}

は

-{-

174

-1.2

が世芸ない とテ を北京で 居る存え 船だが を吐べく 4 3 す 3. 移う 82 V 0 て、 血さの きな す ガン 29 4 音を出たった 塔 だ。 ス ٤ 0 河流 首を 向影 世紀は、上学の便を 5 ٤ 口 た 間く便なり 側質 角音に は のでなった IJ 石记 至 題がなる戦をいる。 批 を存の竣 を 水子 竣力がはな 洗きは 名残り 品等 鐶り鐶り 寺 以いい 块 が 0) 全之 遊 其る 繋る下さ 向影 000 裾もの チ から 5 V. 護二く 販売 以を 儿》 侧篙 を洗き だ つて え ٤

b

ら

れ

る

幾いく

千.

罪人な

は

刑官

7)2

此方

迄-

0

0

6

彼れ

が

刑事

を

る。に、左びふ。 番だと 乾ら 酒品な 上尚 け ٤ たの様言 基は窓をはな 部陰 た げ -3. を 7 を がに保証れ かんだい 村湾 杯点 厚っく 折卷 如正 際に Ti 0 和言 H < から 3 屋: 彻底 所さん 1,130 銃き くなるなる が た 7 血は を あ あ 3 0 け を 塔 7, 鐵い延守 7 0 強ぎ て 積 無也 . て、 0 0 物为 塔二 内装の 作法 く 人至門急 到地 7 格なの 3 を入は から 排法は を 立, だ 子.1 大意 カン 舞り別に うて居る な ŧ b がい る。 红 表合はから V : 番 んで 0 所為 を済す 此方 东 自形のかぶとがた 塔がが 今は ア た 11 カン る。 くなど Ţ 0) ま は古代 頗る は チ あ 下是 Ts. 持る 人を設した。 稲がた 石に遊り 高ないで 和出 力》 様う 真t ら見み 県です。下 面でをに うつを がらか 血s 路 薇ぴ 疊· 废\* 例 L あ 7 抜っで、リで、で 柱にも思る が

L

て、年間で、年間で

なる人と

肩かた

に懸け 惦

1:2

なる

念人のたって

命智

オレ

王

書

開るは

を置い物の

分ぎ

をは

んで

其老

あ

3

II,

10 3

村主 人意

を

本にけてよ

げ

必要

たる

共岩

1=

幼髪出た

年七年

半祭は

身 みる。 來言

圣

オレ

行之幼をなせ

方は水に

関語を

足毛

を

1

1)

2

ツ 共活日の喰き で 真真にも 裸や 蔽在中奈至とか 古代信 族が 戶t 都完 想等 帳 ٤ 子で Also が舞ぶ が 7 反法色的此意 川首石紫 夢たり 垂/= 何等高など 戲竹 身和 像言 れ が 北京書 是許加 す あ に変える 居和 如是 る。 IJ F 22 カン 上心 突? ほ 石だで 地步場ば仕し 0 & が なる -) 切前 暗き見みて 所と 隣がったる 7 即行 期間の t, は 冴<sup>さ</sup> が か設第宝 如言 窓覧に 11 け ٤ 用清 is 7 は明界は高くない。 世。對意の た 模り色にれ 腹管 様言い -J.L 込 居沙 1115 消する J. 3. \* 3 以たの カン

八きな 無心に染

殊なめ

化 と思ふ 鐵がでの大砲 7 るら 30 いて行く。 が 百年の 世常 居るら 大砲が並べたない。 説明 だま 昔かか 7 て、 れ 0 ٤ 3 る 0 は 姿とな えると 見みた せて 7 ع 聞か 2 下 ŋ -1-獻 下りて居る。 ひ込んで、 為な う一寸顔 ક do 地方か 年为 0 上京 て
ら
な
づ なづく。 化 を視象 かと カコ 0 が て にな たを見る 思る間 日中 9 は あ 置黎 臭れ は指を ょ 7 降中 7 既 或智 0 0 1 居る ŋ V を 0 あ 0 10 長祭 た様う に冷た Ho 通常 は 出た 空を 3 Y. た 突然地 以きて 翼性 多 は 跡雹 ヤ 0 0 82 ち 獨 ぬ地下の時 是は蒙古 此三 百年碧血 其が 余<sup>よ</sup> は 00 な感じ 2 切門 から をすく 恐なろ 塔に 0 日本製の L 0 カン ŋ 3 不ぶ E. 部がに だ 茶を 82 0 75 にう 0 とど 古き の一年も二日 先等 ŋ 服的 又をは た 8 き 引き 流祭 暗室 が K な 0 L す -此場所 地步 青天 7 ] が あらら。 れ 恨 から ŋ を る。 彼就 白岩 途ち 出产 き具足を 私 3 F.s 少さ が、 へを見て、 な チ す が が 守事 から 血き 押し込め き奔 んで が L ヤ る。 余よ 凝 ~ る」か 年をも る は 年後を表を ば 嘴記 1 は默り 物等 只なが 島学 生的 0 分がが 余<sup>よ</sup> は 6 カン 又 V 百 き 刃はの 指さ 尾っ ŋ ス ちかん る -1-て 言先 如ぎは 此る 3 は 又き 心言

10 烏を除す STY. to た七つ許 す < 4 女生 0 独学 間等 が 女祭 5 5 地方 それ 12 見<sup>み</sup>る ね る 羽巾 を見る上 3 3 が 12 4 居る 飛さ カン 北京 に入る だる。 1) 11 す あり とが 2 F 17 から「鴉が寒さら 女は L ŋ る。 uli o 疑い 子供 cy. 居る。 وعنهد 4. めない げて 少かなか 7 男を 日的 羽洋 女を 吹·S 間続に 思想 吏 7=0 がら 4. はがい 希腊風 らず 随う 風か 子を連 何言 には答べな 彼常 あ カュ 7 1 段に かっ 度こ 位於 鴉が な頭筋を 不是 場立 から から だ れ 11.2 鼻袋 あ 粉 カン た岩溶 木き 左列? ٢ 來き らい 気が うて を かご の高 珍言 珠芸 麵 ざ 17: 居る 3312 を溶と わ 獨主 何な 力》 さら が かます た。 獨記 様な服 るかな いた様う وسعهد 方た 余<sup>は</sup> ボ がきあ 子.= 1) T= ŋ 3 3 낸 } 供着 IJ 6 線艺 た

偷敦於 肥善 ボ 1 ャ IN S 史し ボ F., 1 史し 3 ĭ ヤ F" of the V 路 11 史し 建し 3 カン る。 あ

四: 程の

向息肉製

散ち

7

死

111-5

他を反語

を得る

みを刺る

なす

事员 姚台

オレ

たる

薬と

思意

示さ

此方四

を得る する 恋。 礼 即多 + 此二 凡志 念なを 際品 たる人は、 3 肤沙 U, 强 3 を問題の 0 ちかか る 種島 3 愛な do る 實施 具 文学の 111-2 IJ ささ て活る。 7 わ たと有る かた は、 自みがあ ら知らず むなしま 物ぎの 反法語 な 不多 Ł 例とな とい (7) る 建製 唱装 迎え 過去 3 死之の を 代だ 3 Ł 4. 去 冷やヤ 7 る意に 根の 過ぎ 極了 つ迄を 定等 V 7 つて 満たん 野 大を思 遺る F 物等 いふ底を () 思想 經過 て むる 75 3 今に綺麗 が 基础と云ひ 後世に残す ¥, 章と云い なる る 娑婆の V) あ を天地で 0 0 11 る わ あ あ 胡岩 九 ŋ 5 光を見る 内岩 れる者の心をな ひ、 L る ひ Ł 反語 無む 去 111.2 此品 凡なて わ de 凡艾 記念碑 情 を 5 らむ れ 等 ٤ 而程等的 無数な 残る意 を傷法 偲片 怪ね É が 刻み附 共に 0 れ 存続 反は黒多語を ば 壁が 寒彩 F 重 を 記書

なるる 色さが 1.5 年沒國家 る。 丧. 1 ms 渡 白きな 水 想言 3 受う 付る 竪石十 火だっ? が 正 -1-(I 惠智 1:5 時也 出。 時代だ 下之 番光 兵 を 直 は る 直至 此大爽 0 明かか 計が を 17.7 路中の た 時景 上之 る ある神堂 居る。 抜け を 法に 覸 が少さ は 云か 0 音と共 -( 統言 銃災 時と 方は大き こつたの E 係言 尤是 -2 を 計はの 再たのい 1) 向ま 肩がた 前生 7 あ さへ見える。 唸えつ 王智 び゛ 絞し 非を 3 15 は起た 1.I 10 角な間は 古言 音を は 8 此塔去 立たつ 步 3 0 ٤ 此る が き きも 樓が 作ら 其が高ない 運え合き 田里 7 V る れ 學高 摩が 通声時 が 路から 夜ま 化出 コ る。 げ が発えて る あ 名に 0 1 3 とを、 -{-VI 石俊の 0 ま 0 ででいた。 中家 件党 稿き IJ から 何を接許人だけ IJ ただないないないないないないでは、 天下 かに白塔があ をあるできながあ だれい と手で る。 チ 所々 の好き の天主 つてい 额と 間 な廣路 P \* る を組べ敷き ひいいい 大変 胸部 時等 向京 で 譲渡った TI 1 新か が 僧智と 九 ないないできる 文を ۲, K + るり JE ? 石记 ま N は 0 が 九

> 下名二京た せ 人り時を を を 彼れ の 起され 或語者 或され が 史しぢ 1 階かまかっ 下が悲かっ は な F., 悲惨 ふい カン は 天元 斷だ 0 總 果ボ 學等の IJ 食き 仰意 11 を 何ら 人が人気のの 為言 人怎 其が 1 12 V 共ラル 去さ で 4E 6 ic 7 15 白き云か 手一刺艾 行らまじ立ちに 酸い 遂3 オレ L F. よ 祭 かい -が発言リ 恨を Z, せ 北 多 しく 難分 あ ı 存のク 面影影 有た命のち チ 3 を 非 明岩 ヤ 1 ス んで 1 根ね 1 5 な あ 死し 7 F., らず を Vò 一人なり取り が な た 1 カュ が作り 寄に 作後 た れ 城岩 14 IJ 至 1) た れ 礼 那些 チ 後ま のため کی よ 11 た。 ャ ŋ 4.

萬流 所を ので上は結 で る。 想象で んだ右足を 彼如史し 突い 0 70: 草等を r 金は、歴 IJ た をだれての 見みま たた。 北北 7 た。然し其部屋に た ブ 学がず 上之 所言 12 で変の R だ II ì ٤ んい 世 てに驚が組み D けって IJ 77 傳記 おおがれ から 湖公 が出来する 下片 間ら 先を膝のと居る Mis 際に 居る模もの 様う先き様うが を

を括 校的

腰に

所をか

めて

る

生活を

73

服党

を纏き

らて

い神を

居る居るる

名は南条かっ 得え 見み な 3 歴史や小説で 侧龍 武器 然か から 随之 婚れ A) 入は 列門 -> 対りち で一人 から 7 があ 0 蝶ら 百"光》 は 々 旋步 につ 明治 张 時じ 府の時を 0) 時に段 30 事を 支票 手 日本に居 至 を 今で 入い 1.0 は 向き オレ る は 起信 四要領を 丸意 ٤ 兹 だ嬉れ C 1 cf. た 10

行せ

0

な

肥幸

白粉

IJ

1

0

あ

南 1)

日本記入る

打馬

W

カン

と微笑

から のなたは

ら時

12

130

6 E

現りた

の変え

1

ダ

1

0 10

人が

余の

1)-

ま

た

2,

TS.

桁

北カ

1 が

フ

は

L

Z. 75 あ

き

彼れは

を

一次 ない

る。 0

電光はの直線は戦夷は、大きによった。 たんちょう にんきいくきいく

をん

拉言

して作る中に

組み合

災世

國にあるした

が

あ

る。

穂にの

短され

机汽

先等に

毛力

て此甲胄を 残され 尺点 依にも だ の機能したはれる て、て、見"、 かム と思い つて 1 75 位言 化 余よ る Ł あ 3 る る。 细菜 是是 大小 とビ 用台 が 依言 大寶 問う る 2 尤っと 絹えなも 朓 男等 と始に 1 も驚く 歩ある 着 が カン do 唇のは フ -0 1112 1 7 體 なく た服は 居ね を潰ぶ 1 來《 全党 C 0 る J. 0 A は あり 11 しは 0 共一 1 食' b は IJ が た 0 3分様大 少さな 様う つて あ b 11.7 事品 IJ が 82 あ 子しは 3 る 11/2 人公 所々 涫 F 足能 敦し 振ぶ 被な 感な 用萼 () 1 憶を 间也 文育 る L. 番艺 思智 45

Ł

男を

が

水:

の怪し

様がは、 が あ 腕を刃 挺った す。 渦きら、 段を壁や連るる々くのねと 为 カン け が は 200 らさ 腕を Ì 0 カン た虚立 を を高くまく ŋ 額な 動き カン は + 方は 抛 げ 答中に 役等 から ŋ 生懸命に れ を通言 力。 H.c \$ 地ち 5 る 田浩 脊 宝命の 面党 V 分が L 0 حيم るのとり 孤さ 7 光がる 下に つて 小言 國后 が夜き 血ち 額性 0 だな 其が 磨さ の様に 泥る 0 を カン が 11 珠 轉法 事是 る 40 人の 大龍 \$ カン を にじ が 5 6 きな斧 0 折き 面於 吹ふ 3 から 阳太 ず 聞き な 毛 門台 居る 舟玄 隅ま H を 0 れ き カ る 2 風か 60 0 カ を る。 上志 穴倉 3 野沙 8 出だ TS かを競っ 见》 が 人怎 0 0 相等な 煤色 わ テ げ 凄さ 具作 に煤色 が テ 3 7 たと 床器 居る 其分別 ラ 修言 風な 唸るり な 15 を 不 "目は 野は 歌う で其自 7 から 油的 の紙と歌ええ る。 煽意 11.5 上之 が 2 來さて 照ら から は 炒完 TI る 石比 變化的 學系 を見り 15 左書 色岩 白岩 0 は 力 0 余よ 任L 2 る V

る 胞がに n 間渡け カンだ 堅 げ 43 女だなだな 歌う 0 から 0 聴き 軸を 御海 悠で 迎年 7 出で 此方 る。 通点 1): 磨さぎ 刃拉 が 手で 分ぶ は 學家 ٤ 許が 鳴な を ŋ

切 が 折· n れ 82 舎だよ 女のをかな 頸切 は 戀な 0 恨る 3 Ci 刃は

例於 誰だ 類性 7 を 0 婆様え 香艺 射い 力 カン 2 0 ts テ 番さ」と不気に答言 煤さ <u>-</u> ラ 称やの 鳴な 上之 光がが 3 あ ŋ 風ない 朱品を is は 聽 れ 問为 た 7 様う 寸 磨さ る 4 る 手で B あ あ 0 0 右登 す す 8

生性 れ える ŋ 白髪を浮氣 ep 血 が 染やめ が 染芒 do 3 首品 を

は は 0 な

と高気の 方だかい 5 ٤ そ かっ チ れ が 氣 ボ ちいき 斧を 外家 カコ ない rij 2 1 冰 可哀相 6 例然 誰だ 振ぶ わ 歌之 0 B 1) بے 15 居る 翳空花法 水 なら ŋ が Ope な 0 真中に 5 30 ٦, な天井を見られ ٤ 上上位 れ カ 力》 傍話に が影け る 茫然と 髯が 先さ ラ 刃は 氣 カン 刻度 を 又問 0 ٤ 毒药 軸る 度に 0 を 軸っ んで 例: 麵" 力。 5 から を 消き 婆樣 善よ ち 居わ B け 廻音 ح 5 る 力。 が P 告

7 女 女な B た 11 日 例む 調 のがた大 0 0 大公 如是 < が < 大で 0 ッ 4 去 F" は 7 0 あ 居ね V 權元 あ ŋ る 化 ま 4 男 云ふ 驚ない ん。 0 左覧 子三 き が、 が 壁九

左がの 成程を す。 ٤ 兄きのうだ 女をは る」。 K は 艞 思さで て、 ٤ 右陰屹きふ。 あ 獅し が In. Acorns 子儿 答 から 上之 下是 四され る 恰も あ あ 獨語 TI 獅し 如是 0 を 通信 記されば 0 る。 たとき る ٤ 瑰恕 から 取と ŋ 当 五 カン ツ たと ま 語調 7 13 る Rose 息を 心思多 其る **١**" 實っ 是記 卷·s 花装 を の家名 草 其言葉 是記 兄弟 9 0 11 花原 0 45 カン があるよ 1 10 凝ら は が Ambro カン 描か ŋ 6 薬はち 0 け ダ" る が熊 彫塑 る。 默意 女人な だだ 0 20 8 内容に さら 0 7 名乗の カン Ł 0 ジ 恰か から あ Ł 此る雨差 説さ カュ 居る 3 油点分数 IJ 0 る 紋光 \$ Ny 事 ٤ 玄 を 繪系 ŋ た如う だと 草をき ばらま を を 世 代 周園 -0 玄 3 注意視 聞き は 表 枠や 刻意 ダ 思な紋と ン 力意 0 んだ人と 元の ッ 0 0 忍以 る ح あ 刻書 3 益べる ٠٠. 白 す が **F**" 7 冬岁 ち る る 分流 0 る 能な ぜ 居る V た

大変線密なのが 登線密なのが 或る章を書がぎて 星色 L 込むい T カュ して は千 んで 7 は盾を を 人 悲欢 は 0 刻ま 何者だ を 五. は 中 なき は る。 0 を 左が み込んで ŋ 5 形等 丁寧な 節智 0 ス 附 側に「 L. 見當 が 少さ ŋ カ> y を け 11 と 入い 附? 目が行 わ あ 分智 ュ の異と 抵然 七 は 7 訴急 n 其がない 年紀に 我が 勿論 れ かい 6 ٤ カン と云か K なる から 0 ٤ な ざ 2 て其内部に 其るない ふ坊様 を 先<sup>t</sup> づ 望る L カン 首公 0 < V 0 ŋ を る 事。 用專樣 む。 5 又意 れ 82 を 取货 日雅な文字 は 右望 階で段を 署出 斬ら あ な 0 0 基督に ひ、 中祭骸がいいる 運気 其花 以有 時藝 が 力》 0 0 る 句( あ 端信 太力 壁が 勞 れ B カン あ を合い が れ 多 は 八利語 る 推龙 下省 を 6 だ。 る た。 2 をす あ あ 少さ B 空を 次等 け 亦李 0 は 0 字や架か ŋ 様き 此る 自也 神智 是記 0 其る K 章をう 7 決ら 3 \$ こと刻で 行くと 句《 家か なり、彫り 離結 を理 かたはら パ は \$ 羅 し の頭文 不を描 わ ッ て め、 オレ ス 甸 を 0 が 残り 急 凡支 IJ を を カ 3 語 紋え はま

前是 ば な 又想 0 な 5 道堂 5 83 銀き 敢も 又是 生い て死し 7 見み 耶 き る。 ね を 無孔子以 怖智 ば 生き なら る れ 後の ٤ て 82 Ł は 云い云い 以它 は あ 上资 耶 は 蘇, 生い 只た 何定孔言 き 子儿 き 0 ね 理り以いね ば

人なの苦 事是 字じ ざる ŋ 15 始性つ る。 6 6 る 程修 る 識是 0 波はを減れる水と 身體 0 8 た 苦く る ٤ 0 斯· 0 苦る 内なるとい 本览 挑 7 末 忍る は 痛? そ 7 は を遺象 釘鱼 ばる で 能の 問为 0 0 3-は な 居る 的手段 は 眼め に一種ない。在では、在で 0 あ 奪記 事是 2 0 \$ 此る 要する 號言 生艺 太許折義 に見え 7 7 る。 は 6 は 4 0 死し たも 限な B 平心や れ ٤ あ な を ょ ・鋭き爪 を盡る に餘 起た 此方 ŋ る 0 た いい L 涕にいる。 ŋ 裏る 堪た 壁べ • 0 を自じ に、 0 0 82 な 儀主 \$ ~ に 恋 網な な L 生い ~ 0 不多 辛品 生い 5 味 程等 なく たる あ を B 周号 き 0 其が他だっ ららら。 利り 平心 関ね 練し 0 る を き す 3 凡是心意 後 用き 書台 を 世 ま 7 を る 奪 な ક 6 0) 痛。 見ま と渡ら 支が 限室 6 が は V L 苦る を 世よ中国 猫往 彼乳 てなく T 6 れ 7 ŋ れ 3. 7 み 1 嘗な 自し等 死し のは 飽的 は 此がは 動きは み 然是 る結果を知 事也 為な此るた 活動 から ょ る 活 は 印奈 F. き の題だ 途上り 7 な 許智 4 痛るの 珠きも 同意 をう ٤ 何性樣等 一層で事を 知し とたあ る 時音 7 が L --す 限等 居る 意い 6 た あ 12

天だった。 等がた。 剝は生い一 何だだ 沙 等的 爪る < 15 が 0 窟ら C が る ٤ カコ 力 屋る大真 とを書か磨と 横を縦を 7 想等 が き 迄き は とは 0 れ \$ ٤ 75 は 冷等祭 遲梦 居を 入い 露るに ŋ れ B を 办> L 像する 一度此 再変 生い る 5 K たる 4. 7 0 0 40 0 ٤ V カコ 時ごつ 刃に 呼ん 人 疵茅 だ。 同等 れ す から 力。 た。 きよ FRY 見み を対策を対策 爪る 時 温が は な な るかがから 生 肉飛び 亦是 如い 15 りた る。 る 尖点 は カコ たも 室や 0 0 なく 飽あをかか 何办 彼就 此る人と 7 壁が 癒いゆ れ 彼和 生い を れ 彼れ 大たは、道等生 指数 生 る 死し 入い 3 たぐ 0 9 等ら 骨推り は千人 爪る 6 上之 け K ts る は ٤ き 先を見ると真 す 3 ば 指版 身み 0 海を ねば K を待ち B る V 胸意 先锋 只な 生い 後 執いたち H 生い のて ٤ 0 力 を以ら なら 内容 12 願祭 る き B は き 0 明も 真儿 心がらず 延び \* 生的 撫な さら K た 0 日才 再を呼ばなびくやさい 魂だし 起だっ 迎2 時 人 3 0 な 7 む 82 きよと 死し き を L 7 思意 3 ŋ を ね 赤か 得ず 込こ 室内に 壁か <u>-</u> 去 ね ば 0 カン 期雪 疑望 れ ば 此的 る 7 0 な 上えた ど古った彼れ の上之 見み 彼常 生り 問為 だ 13 6 0 る。 なり と 0 獄 し の如う なる。 1 3 た カ> 等り 3 6 12 る 0) 12 残空線差後ない 15 繋るの 関ま は 0

斧き 凹んだ、 が、 て落 神密ら 夫きのと えたがせ 迫お 信处 國於 女なのは 74 かにつ 附 す 煤さ から から、 Z は粉落はない 正學 如言 取生 ٤ 外く首を連ぶ 思むつ l) 0) き ire. 道等 ちかと返れ を の す。 そ言い を踏 ら、たて らば誇らて す 4. 余よ 红~ 0 た調子と 上に投げ、 小の洋浴 0 6 首新 御党 から行 北京 んは 光景が忽然 で 湾 ŋ 役がが 服器に 何なんに カン 」と云い カュ 一吾なきと 50 け B いる。 二三點 音 乖 が発ぎ た気に 正等 ひ終済 迷 服め 先達 と消ぎの 75 0

納您

物ぎ

夫記 +

カュ

と倫思

教なる

0

6.

315

極主

对是 老

に続き

23

批告

偷口 人至

敦人で

。支持が見物に行か夫からは人と倫敦塔

カン

下を通信 煙をの目か 様なに Ho 行 あたり 0 から 樣言 B 残念で 松なける な顔をま 82 4 たか つと 9 マ々気が 中等に たら高な シを見る て茫然と塔が て湯なく 一歩っき [11] 见为 宿に音 て後をなって La 迎 る 7 が達 7 げ 川だし ٤ 見<sup>み</sup>え ٤ " 7 ころい を 兜 細量預恵 カン オレ た。 1110 地を設き が役に is ٤ た カン カプ 子 V 0) 4. 私人に今日は塔を 0 1 を連っ 倫敦塔で 島か 狐き てはる そこ 7 フ 時間は 北美 問言 オ 礼 遺化が 75 1 た 地震 國於 ク 大活 兴善 た。 鹿克 たの 館がれた 0 沙 0 作のは を見り 和沙震 た様ち た。 J." 南、 竹でして 是でという。 事を たら 後に ない

IJ

女

77

た

余は最高

かんに逢つ

たすをと 6.

K

学句

少子

らく

化

がま

ナニ

力上

なに罪人

の落書だっ

73 L

か

1)

ま

43-

ME

B

漢さ

事にいった。

2 < 市町け

共活

你意

3/62

たっつ

Z.

<

40

を記し

2 25.5

共三所

面影

感じた

倫思あ

3:2

るから、

内意

がいますは

無高の金

際言

大だいで

別にせう

居の何言

別なが

だっ

ます

気を

空く 

後代

が又ま

ち渡さ

7=0

主人是

뱐

5

んだ

所言 、よ、

火の

于三

が場も

から担

L

B

沙芒

新方

让

何第

0

から断が

13: It

河管士

行中人

秦門記

れを讃んでい

111

んで

が続け

を描言

時に

そり

IJ

かかか

計画

-3-

15

市人 舞り作品を 内なせう 羽にで す、 0) 事を た。 倫敦塔を見た其日 -} 鴉な 大荒だ 無き しと手 B C:3 45 余に文字とん 數学 -}-に驚くと主人はかったと から 0 作 が 古花 不多 小足す あ カン の傷害 没 別語 たに壁な 7 あ は笑き 折角に あ す す 就主 4. 0 Z, る 題だちに 落ら Th あ 人だ に向か 0. 躍れ が独が 書き 10 -(1) な 0 ながな 打がち 女秀 B が あ 事を 17,00 Ots 余よ Ħî. 7 をこ 羽は 親兄 Ŧî. 居る 南 浩台 有な 3 - g-オレ L 11:00 オレ カン 0 まら は奉 て仕し 13 た 0 7 た。

ま \_\_

所を 王智子 73 選をに 好し 妃ひ は 闘な其る 所過 此る V 0 7 幽らいる 心では 不自然 殺っ 其系 は事じ 7 IJ 時本人 想 込んで 33 Œ, 主 像 IJ れん事を 痕迹 戲 的言 で見た的 土き子 清明して居る。 世浩 0 述は 文字で 光学 が見い を ス 希き 3 ときひに來る! 師曾 智等 旅源 る 1." L 20 Copy Copy 行四 カン 管や語・ない。 ででをを模なない。 ででは、標準を をできる。 ででは、できる。 ででは、できる。 ででは、できる。 では、できる。 では、できる。 では、できる。 では、できる。 できる。 で。 できる。 で。 と。 できる。 る。 しずむ 塔なの 事柄 [/4] 見み 陸るとなり を得 世选 0

舌にぶる 0 0 様う 下たの 光溪 な 3 如是 が 附了 颤 電気で け 7 L る。乾 3 る ば 懸 が を す 鼠 朝信 カン 3 と変な か 向意 前ゆ は此紋章 L とき る変 0 K

Withe the Глеке beasts made

T. ĭ

1

気味が変なない。 語がなるなな を云い 首は 此が を総 を 壁だ を にたっ がある 0 生系 7 あ る学 種品 れ B 7 0 思蒙 字る 114 カン は 起だ見 調を以 今日 讀よ 8 3 5 L な 余よ 了部 0 0 如是 た。 ٤ 余よ 3 質ら

其るで、 文差で れ る。 文其薄命と無残のをあるが、からないジェーン・グレ 前に 小く、ジ 銃号味が K 立た 恶物 0 出と < 工 カン る ま 文字だ な 1 角が 0 0 1 2 最期に た。 を こと書か た 出で 名な から かかかか 英心 ると を知 同ら 3 滅が通済 情の涙を濺がれる -な 城茶苦茶 ŋ 歴史 ある。 5 過す き な 余は 讀よ あ が んだ 覧えず しき 82 きく綴る ま 拔的 of the

して 迎い事 き香か 群い。 + あ で変っ 八 3 代言 ま 工 4. 1 応持 > 秋 名な 悪に 为 7 飅 间之 it たる構成 物ご 出る迄 独心 ち とき と所言 111 面包 Ti: 3 文を編し 小され 松 0 1 な المري +" ij 村村村 者が治さ を讀い 25 那 為に たる カン

中窓で遠ろ 共気火 考かんが 层的 六間以 服がな 90 5 つて 低 がて暗 12 る 好は -V 映じて do 岸る が 奴。 3 0 先等 丁度雙 次と第二 だ。 4 カン かち、 い事の ら近づいて 居る 兩 來る。 陸と なが生って居る た 方言 瞬系 停と ち 4 3 雨方共 胍 さまる。 III が す 次系统 間級 勘元に 間事 -}-大篮 艺 が 人に共気色 きつ मि た斧を沈 変と んだ、 男をける ズッ どこ る 0 を 次言 TS ッ は前に穴倉 と近京 知 合は 物が 宿堂 かで が 火也 煤さい から かだ人 内容に t オレ 0 手 明何也 見み 3 が 點泛 樣等 河流 人 7 7 大智 ぜ 見る きく 余よ 児言 六 判別の 動きれ カコ なる。 7 歌? が と真然 75 腰に な 65 北海 ٤ 探きり V

動意

最前男

子

10

グ 力》

150 る。

た時

نح

寸だ

12

de ツ け

が

7

首を

ŋ

5 力》

ね

Ŋ

を

坊ば を "

か X2

2

問と

i.

女

胧

Ł

L

7

ま

0

と谷

に真の 打了

人い 3

IJ

わ

が

ル

ŀ"

フ

オ

4.

١,, 推"

國於

行

0 ギ

開幸 1

10

肩光 ダ

ŋ

30

思言

はず

馳かけ

寄ら

5

٤

た

が

足完

力

なる た。

漫戏り

先き

儿子

1123

そ見えい

たね、

眉語

形智

新いい

3

B

當

网络

FT

府家 1

がる < から

前气

る事

來生

0

女をなった。

神震

髪を時々 日志 部に受り 位: の。 と見みた な風心 河流 八 (1) 图学 前 350 大龍 情答 、きさ れて 如是 マ雲の様にか 一覧えず 見み が売り 0 前汽 い服装 た法衣を裾長く引く る 手で をない 首を戦 に捨ら 作 手 ら下き の銀が着 女 す 方特質 げて -j-て、 た を載 流流 ふと其類を見 J オレ 好改 肩をに 6 あ れ 導きい 梅言 난 ななりま 局部 1110 MIL ~ を防ぐ さん す か。 人怎 رچ 0 る。 新智を 手作 112 金色の が 3 女是 す ٤ V の前覚 女 毛力 が

餐覧

向う側に公園

をを散え

る。する

固に終り

有学の

川龍

ない

子す

步四

きずず Ziº が は 力 3 りと演奏演奏 答 人と 者るの 前に出て、演説をや 世世 1 から ぢ みをいまる。 apo 人杯と異名か ぢ 6 が 停むけ の人に関 通 po \$ 言い 1 わ は一家へ 向まり な が大きれたが て演説者 5 掛が 同差 7 なと演説 と云事を できょ L 1) 9 ŋ す 二元 5 を ٤ たる 力 0 0 問さ 人是 かりもの を 11 田窓が視し 御お答言 を は チ ¥ 相想 鳥 工 る も一個語は 前点 と此村夫子 如い 神で線え る。 手で 0 ル 0 何か 着き じ人間 名なシー 子心 な は カコ が 0 K 事是 大子のたりたり 演説者 個た爺さん 演覧 50 15 カン た、人に、人に、人に、人に、人に、人に、人に人が問さい あ ¥, 0 0 人是問題 だ ぢ 0 を 机 わ は cy ٤ L は

の引きず町を遺れてつきつ横でひて 瓦ガイ 杖るを 濃の 0 四 た 斯ベル 唇きり 五解共 きのる正常は チ ٤ 0 カュ HILL 0 いて下げ 震に混った。 だ 來くの エ 82 薦 L 面党 ル 下上霧 鈍点 に瓦が 色またのろ 2 カン 0 宿場の 仕ら 1 U 李 がば、次に 3 斯 舞ま 0 がり 所が往時で思ひ 方は 好ひには遠 カジ を 0 の多然たる空の 残る。 一學 0 滴 に濃く るい 0 る様に見え初いる。其時此意然たる空の中 3 U. 金が が此村次 節なる 0 カン 0 子し彼か 時必ず 對於 高泉中2 る。 0 00 0) 色岩 取上 世よの 85 住んで唇を を裏る五間 す 余よ るのか K 0 階で 力 11 奥な 17 往宫 団と前だ薄字 機等三級にぼの時間で 棚寺 1 來為 を ラ 25 九

- }

\$

出る存置でなった。 カた 5 1 Syte ラ 年次チ 居るか ŋ 1 は以いあった。 性产工 ル ル II 2 居をな カ 1 I 82 E 11 たい以いない -[-1 百 屋中前艺 Ely 八 年党チ 敗きさ 0 を 変けった ----B 後は有志家の登場の主人とはおりない。 存信 今循機 死し だで 保持

> 6 を容宝に 便館 用き 器會 物き 0 \$ 調 0 K は 何い 典を経 時っ 0 を 東き

見な皆然が 物が既ます 毒き近え 傍ぎ 事語 文學者で He ス 0) 7 あ 來 を排る出で 朔そる 1) 7 カ 代态 傍に 像言 ~ ·-3/6 1 來音 現沈に ŀ を ラ 7 贈を六 ば , k2 用な下 力。 1 端后 ス。 何等只有人 は つン 力 12 居を 0 15 ]-1 1 1 ル 向むつ から 同時 カ 事を C ラン 現だに 1 イト いカ から I P 文差 ラ 家以 代だ ] ルの K 人な 1 通信と口 事とラ が家にに 縁を 1 0 時で が 此るは J. 1 ラ は 故 あせ 知上 1 家公力 IJ 12 ス 0 ッチ 0 れ n 15 モ あ 細点 7 引ひラ 0 る 然かの 部已會 1 李 " ۲ 居ね 住んだったが 録を 0 は六ペ る 0 0 書かた直が 此まりエレ 晩ちき

るるる。小なチエリに番ば路がエ たけを 地当 0 川彦 П 朝きを四よ 1 福定不好 ル 11 てで地だ 河加 家公 第9 it 端 其そ 0 つ中語 利索 在全來的 15. 其そチ 工 中奈に 有さル 75 1 折き 在され

私門役に歌はせた歌を紹介して置く。 今其趣向其儘を蹈襲したのである。但し歌 戲曲的出來事だと深く興味を覺えたので、 居ると云ふ事が、同じく十五六分の所作で 之磨ぎながら胤暴な歌を平気でうたつて 所ではあるが非常に面白いと感じた。加とうなった。 磨いで居る景色杯は僅かに一二頁に足らぬと に用ふる斧の刃のこぼれたのを首斬り役が 彼してある。余が此書を讀んだとき斷頭場 些少の創意をも要求する權利はない。エー 云ふ小説から來たも g, の意味も文句も、二東の對話も、暗容の光景 はあるが、全篇を活動せしむるに足る > 斧を磨ぐ所に就いて一言して置く ル は全く スベリ伯野夫人を斬る時の出來事の様に のである。 一切趣向以外の事は余の空想から成つた ズウォースには斧の刃のとぼれたのをソ 工 ーンン 序だからエーンズウォ ズウォ ので、余は之に對して 1 スの「倫敦塔」と ì 此る ス が

AS 8Xe Whir-whir-whir-whir! touched SUM sharp, and heavy went the head neck, off Las lead

> Quietly Queen The axe it severed it right in waiting the fatal shock; Anne throat upon the laid

And 80 quick - so true - that [twan,

[she felt no pain

Whir--whir-whir-whir!

AS Salisbury's countess, she would **a** proud dame should-deco-

[ronsly.

Lifting And the my | been notched and dull. edge axe, Since I split then has [sknll her

Qcen Untherine Whir-whir-whir- whir! Howard gave me a fee-

For A chain of gold-to die easily: And her costly present she did touched head and L'not rue

Whir-whir-whir-whir! Laway it flew!

此全章を譯さらと思つたが到底思ふ樣に

行<sup>10</sup>なな らじめにし 月金融 長過ぎる恐れ が ある

her

white

柳か感謝 就いては有名なるド からず余の想像を助けて 二王子幽閉 の意を表する の場と、 ・ラロ ジェ 居る事を一言して ーン所刑の場に シの繪書が抄る

ら記して置く。 を舉げたる人、父子同名なる故紛れ易いか るは有名なる詩人の子にてジェーンの為氏 舟より上がる囚人のうちワイアットとある。

從つて動ともすると主観的の句が重複 景色がどうしても眼 て必要な條件とは氣が附いて居るが、何分 むる思ひを自然に引き起こさせる上に於い 方が讀者に塔其物を紹介して其地を踏ましば。 そうと きょうち ぎかい ろうち はせぬかと思ふ所 いし、日年月が經過して居るから判然たる かいる文を草する目的で遊覧した課ではな して、ある時は讀者に不愉快な感じを與 塔中四邊の風致景物を今少し もあるが、右の次第だか の前にあらはれ悪い。 精細い に寫る

0

下法

坪温程を

庭

が

高な、場合

化

れ

形は

ŋ

思想四

矢や右も

角な

本

は 東於

窓き

から首は

出だ

L

て一つ

小子

近常

別記

を

見み

君公 な ク が 用智 力 0 たねデ 1) " が あ 大店工智 0 t= 頗を 傳 手で 35 紅笠 不然御花 隆声 露口 な節ぎ 西デ

月も別る 調系然影 恰ち 0 すが一直ないできる。 き 態度 口をる 8 者片 たり上 白岩 老 0 n 3 問との 0 年 かかな 出 わ 7 年何月何 L 任加 あり 心がず は 大方ば に抑揚が 國於 卻知 75 た わ 前 < ŋ 述べ カン 0 自じ 御福 る。 17 JEW どう 聴きあ 前等 見み 非常に 祭克 田当 7 は 居る 人 始はい 1} 内公 者を専門に就 節さ が 8 熟的 なく 居る奏る た ٤ 開き 物ぎ 0 見み 3. 力> 練礼 から すー る が 何労風雪 口上を る ち ٤ あ う L EV から 何信 た から は 聞き 聞き 胃から 見み 5

顔を見てなる。 曲にがらが 辣きか 彼れ 1 様うに 目言 んはあん。 を高 見受け 1 12 んぱ 中意と 用だ 貌写 旗陰 なと W -0 L る あ た。 思な如こ 路客 L 余<sup>よ</sup> は た。 今は とき V 角で 415-7 婆さ び窓を 余が 家內家 は 上等 な 婆さ 上えに から首は を は 力> 又何年をさんの L 冰空 7 居る L を

る。 吹ったものは、點を設ちは 朗思込むるの 余よ 病等 8 え 力 思なは 此頃 8 1 Sp 茂片 0 は 5 茂泽 ラ 家内に 孙 右を既ま 1 が 勾に 見み 雕築 ル 様さに 全 8 云心 るる。 ・カニ 返流 木き 3, が見える。 水は、木が、 裏 V ま 其る 裏う なる 阿子統領な IJ Ł 窓をか 出汽 晴は 無 思想 礼 p は鉛色の が 屋や野の ŋ 力。 月何日 亚\* 声をき 見渡れ 青葱 な 九 出 1203 1) 710 弘 L 地方 中意 0 7 が な よ Ti ば た 見み 桃葉 四片 そ 0 面影 何生 引 -(: のまだだ き 8 W 庫; を 35 居る あ よ る

ル 力 ズ 1 は 又表 0 3. 孙 共気を T オレ 限め 芒 r 1 60

でに目り生ます る な は煤を含む雲 とは Vì 分范 思想 然か 見な L 党賞を Ī ts 力 方な 1 來て 眺急 0 ラ 8 1 去さ N 同意じ 芸な 白岩 方生を 理り 倫敦 窟ら 彼れ 3 -C. C 自じ 分流 00

首を引い 分配 所謂で 余よ 動き r 水と堂字ン 影 **停** 造 82 37 7 都是 1 3 0 倫敦 数き 3 チ 上海 萬意 11 IFE 工 あ 中央に 何复 ル る 0 0 方に介は、 る。 0 間蒙 家XX 3 水き 1 千 見み 敷き 部~屋\* 横ら 並行 八 废 百 ち - {--82 呢! 萬是 丸で 床 伽。 出た 默多 延っ 别為 用は あ 然物 細、 年弘 0 数き 百 烷 チ た。 0 然党 1 9 for-L 余は 月2 ズ L di 用き 帳 기타! ì た 積る居ま居るは 薄字が 眼の中ま今え 0

北京る。 真され 計法候ない を 切<sup>き</sup> 家にの 迄双き 閉心る。 1 る ま 是記 上之 洒岩 を 日言 だ ル が 3 後に 立た Lit 探慕 mi 被公 相常 共活 制言 Ŧ · C 西を探し 階にで 萬芝 た、 御竹 風雪 そ自じ 下常 L から 1 から 度候 見え ただろ 拔站 取肯 北莞 流 チ 終るに 様うなん 居る。 ij 分流 愚个 極 ェ 3 候節 ち 物ぎ 田なか 細さ 置. 1 7 獨是 510 恰か 真門 存がられる 漸らなく 天井 な 願 君允 2 ŋ とあ 好等 き は 丸き 委? 戶 わ 0 度行 の家がを探診 候 御= 御完新! 0 が 趣。 6 を 助等 H 力 大製造場 張は 郭豆 を罵っ 見から 始は 物ぎ 1 け 0 た だだ 存況に 報き中奈 4. 伴き 家で Ĵ~ 6 8 0 K 越 所言 探慕 來曾 華 1 探が 依よ 7 な 力 倫敦 窓と 7 7 TS た彼れ あ L 6 ì 川だす 借 宛事 ts 0 プ゜ を な 事是 ラ 如此 礼 0 家 f を 1 何" 8 ~ V 郭江 出で け 0 1 7 N 45 家 上意 ツ た は y, 取肯 力 は 3. 建たは HI F 様等 來き 根ねつ 御智 軒け 駄だが 和京5 Ŋ 本 步 7 0 I 目的 本是 取すめ 候系 共產確立 张 7 ラ 物ご

> 世界人を発売の一角ななん 製造場 事をの に気に 廻產 あ と 見たさ 事是 ク る カュ フ た場合 15 を 知 7 デ 東京 大雪 人い を れ な る 和給を 居る 四よう 煙之 IJ I 0 7 れ 居る 年是 ~ た ツ 突 た 11/ \* 今度は 果性 待つ ク大き \$ \$ 力 欠き 如是 兩字 如是 授り ナ 0 夫人 八月かり 组织 IJ 3: 力二 け F 外場に チ 11:30 見み -> 7 を が 0 が 1 JU 著 tî. オレ 此方能生 して デ 和智智 角では 1 1115 あ 7 間急も 1741 ij 家 引 引き越し li.i. 夫ぶ 中意 面点 9 ヂ 7 家やよ 進き 人にん き 東 15 カ 力 ш 大門 货此 1 西言 -}-蓼 1 が 2. 上 1) なく だ 南 工 と大人 以多烟花 1115 0 1 12 の周に著言 はとい を馳か 如是 突 た て、突ら此方の 下げは は [ 1/0 ٤ 3 新光如道 旋龙 此二 0

i

婆さ 余は今此 び E 6 1 此方い 云ふ ツ Ħ. (t -1-カ 恰当 sp. Ĩ pu を 初上 角や  $\supset$ 名的 な家に 倫敦 肥達 " 簿 り見物人 0 端留中 0 を い姿さ 様さ 石質 階が pas 0 B 思想 上之 が つて H.s 暫は 學常 び を 此る出た 立た 居ね から 家公 L る あ 15 6 御為 御物 鬼だ る 入い 名なし 道性 ŋ 1 此る四は前さい。 面が

ŋ カン

た を

> 書か 時等 質に 積る IJ 作》 余よ 名な た 記念 余よ 人 例に 人生 がきを 初間 C. 33 1413 だなと下 0 17 はだ 見苦し た。 U 见" 可成 げ 日に 見》 12 本人 事を 3

是証ら 口にが 本売の 入売を 嬉れ 金牌は 目がな 下系 物為 7 此るいい 部へ本党本党 屋やが 1 照書 は古客 如是 0 4 から あ -ラ が B ル 居るの 記念の 澤安山意 1 82 F 考力 本 が つか 3 \$ 大学 杯語 無也 戶之 暗蒙 Sec. 成态 出る 415 72 は ま do. 以外の 妙穹 容言 又大 館。 力 か つて 古家 12.70 ち た [1] 次さ 当 町書 様う た 6, カ 61 72 治治 穴) づ ふ書 5-本凭 して 间型 5 0 水学 1 0 0) 銀等 がこ ラ が 7 75 欠 -j-想に 色岩 何い 那 1 が 如意味。 「部屋に這人」 信息 々く 12 -f-人v Fi. 本艺 3 3 さら 15 1) No D> 高いでは では 気に 発に 残に 残に 残さ のつ -f-から 8 あ 概が が 沐艺 のたんと さら カ あ 0 は d to 生:3

たる

B

0

K بخ からずし つム 5 世よ 世艺 あ なる事を忘れ 和書 つ 理り して 促系 た 0 1 を を 見まり ラ 8 1 感效 である。 例恋 ル 鈍! 感 せ ٤ ず 0 At. 当 婆さ・ 勿恋 ざる 無し 3 3 れ。 想き 其原 余が 10 んがどう を 彼等等 ン 感だぜ 此空 たる ウ 0 0 6 如く回想のからは食 頭がば、 で は す 詩いい 疑が L 40 のそ 質ら 組さは ŋ

櫻さる

だ。

草を煩らさ には る。 朗讀調を以て 6 ٤ ŋ \$2 つ を厭い 途に 冥想の 切堂 層を下る毎に下 7 案内者は る。 ある 是記 0 依然たる 隅なに 長が剝 所言 厨は往來よりも 孙 より は K > 千 平氣な顔を 八きな電が 此る をし げるがく感ぜら 7 が 八 欄子に倚つて 又是 界かに 地艺 初地 百 て居る £ 四 0 8 一大段( 俗人 近京 7 --間党 前生 四上 下たに 力 る して 0 年十 婆さい へとなり つて 問一言も 1 天子 對な 階を 様う ラ あ 厨 通 月十二 婆さんはは A. る。 る 1 73 を御ご 沈えた。 心持 下於 を 0 了許 7 ル を訪ら有法例は、名はの 今金 住法と つて仕舞 眺察 0 5 仰覧なさ を愛いって 階次段 ち ね 85 10 K ば から た が 立た 時 73 な な を す 掠竿 入い 6 まし す 5 を 0

月でおったが 中々精 胡桃 草をなは、平 葬さ 去る 最後に \$ を得る た カ あ 心を見廻 L が 五. 1 0 れて 尺は たさら 勝手 惜を 死し ラ 多 見え 1 L 居を まし 葡萄も 0 ル L 口等 地方だってかっ IJ て見る から カン 12 っます。 た。 な其後 細君 下办 婆さ 婆さ あ 庭品 慕宗 はま ٤ 0 = 木ら 取 ある た。 祭党 内に 力 П 也 IJ える ì 賞時は は 沸坊 胡 ラ 3. 干 は 1 桃 L れ 庭的 れ 1 ル 8 る。 标品 まし 百 Ŧî. あ 愛犬 東南な 銭にか 草を つたさら 例然 ---٤ 古ないは 居を年祭 ŋ \_\_ 0 L 179 隅ま П 角於

を

夜ばに なら がめて去られ 最多儘 る 0 從等 張は 無党 後 ŋ 1 鳴呼余 叫 十には隆深さ 其 0 ラ んだ が力を 元に 煙管で逍遙 なり 1 手に 能力 から 0 祝をさへ出 れをさへ出 0 が 觸る 神なが はま き敷石 が造れてが造れ をの 多草にはっ 而是致治 而品 此方 せる B 庭 庭 て余は み終 わ 気がで 無れれ が op を 知識はは を見る 上之 3 阿步 ŋ 0 L 遂に たる にきょや は 7 一後に 此庭園 餘なるも 只な 4 0) を見み 是問 亦等 時はは 此党 0) 知し 我的 劇響 カン C 0 如是 3 カミ b なる から 眉四 空を んと欲 眉でいる刻と を 接着 る。 カン 述 で得ざ 天幕 75 仰雲 15

> 世を車を do 朗多に 設讀さ ののの如を音 香港的事片公 あ 鐵艺 つ を載。 游台 ス へと隔てた。 河は 酬や 4 とは 時<sup>と</sup> 間変 W る 難有がた 為なに カ 後倫敦 1 ラ 姿さ 1 ル 0 0 塵まる。 0 家にはな

别言 F

げ 呂る 置 ∠לב 7

日また比上 裏な 此った 圖とし 風ふ 吐性 煙槽位 が 上市 桶裤 7 電で 寐\*\* 額從 げ E がはいい は 口色 製い 0 ٤ 高なさ .3. + だなと 0 横貨 年か 面えの 十間八 上之 其のなど 0 型 00 思なる 中ない 風ふ E から 人な 釜敷 呂 彼如 あ 倫敦 0 0 ガジ ケ 挨拶 婆はさ 入だ 0 独 17 " 此る 小三 生という 0 が 00 額當 言を な 2 7 聞き 0 此あ た時に ば 玄 き 世 き で と思い。 淀を る K ひ落 3 , B 坂と から 聞き 3 不必 K ٤

既を宜き 15 となが 耳炎 15 一の天漫に 倫敦の 原を 0 ま 元是 だ上され -0 上尚 同当が 上声 獨と音 から が 意す りま n 外生 を 李 す 予 遙さ カコ 4 0 5 5 上声 75 樣智 カュ ٤ 3 0 不ふと 婆さ 75 が 氣色 下げ れ 6 思し 分光 ふ催促 ば 上尚 が 残さ が 思想 を受 3. る L つた。 程悠悠 居る 7 0 it 余よ 五.

着っの 右言あ カン 番だ高な 低い 0 心 た。 中央が た時は 嬉る が起 は L 屋や ح 緑かったってっ 根和 ٤ ŋ 裏で っさら 9 3 7 3. ク 0 10 宿ぎ ょ 0 ŋ 7 あ 洩も 何你 红 れ 天井を見 如至 E 事是 ŋ 3 形をき 明か de 1) 知し 取と して ると らず 線光 妙さで ŋ 其を左さ が 嬉れ 惯等

求是

8

8

た

0

で

あ

30 顔は者とくのはて 自じ 上之 分范 始に た。 は 頭 限が硝紫 底を 朗き居を 30 0 經常で 0 讀ぎ 1) 笑の 的語に 郷点 遮さ わ るぎ < が Ł b 計造なれ 此るも を帰れ 影が L 1 が 7 当 0 注意を 述。 は か見える。 直を ててて 0 K 非ひ 作? 微水 7 寒えく 全党世 壓克 10 なる 0 立き B 余は 余を 事を一般 籍品 T 13 0 居を 作? 4. 無言の 顧から 悟色 通引 ŋ 7 t す 力 た。 立たでも < 此元 1 7 儘き 大空で Vo ÷ 其為 真鬼な 夏なっ 書籍 つて 1 頭索 条がない な は 見》 づ は

用き

座さ

候さ

10 摩え琴/ 裏を近まむにくない 著る 光かられるという。カー む能はざると して く人に尤も 摩えに 無二 流遠ぼに 人ど心と 耽污 ざらし ラ 犬はの 0 1 3 彼就 た ル 遠落さ 學記 起さ 餘よ 0 カュ は 裕を 统 何空 鶏は 力。 る 敏公 音響 極まく れ 與惠 彼乳 红 為 る 0 の窓で変変を 0 彼れに る 神と摩えなか 此二 遂るに 雄 を 力 無也 居家 彼れ 期泊あ 天人 を 0 心に を 刺山 調む を た 此言 激音 近急 ٤ 0 四 學云 身没ん 見み 聞き 7 # 階に 天花 える 普 如を室と 天だいますると 懊衷一 悩ま切ら に 流系 を 園る 0 0 L 洋ゲ 続き電で經げ 7

が

8

ども 此夏中 寸九 は イ 利等 牛 方だな 放法 無た ち 沙 5 人是 3 ず KC 色らなと よ りき ŋ 篤さ 修 IJ という た 聞き 繕ん る \$ 書と微 試言 考 1D 0 み 末ま 物当に 候言 古古と 3.

> 掛け風なら 真ŧ 斯如御二時也 に候続 上之 候と L 是記 関語 は は 壁で ばで種は 摩5 尺点 を一 四个 を揚げ 中 本意 0 工考 方きの 重ないっち 1) 候系 を 部^ 候上 致证 屋中 & な 0 光は集 は 阴心 7 假的 日言 致於 天汽 井に事に \* 様かいた 上当 ざる 0 IJ 取货 程記 す取と極き 共长仕しり

障害が変素が変素が変素 摩えの音 筑 とき 呪るの 音和 15 偖さて 秦克 7 1 は B 考か 先ま 如き 20 0 0 如是 を 如是 < は み Ŋ, 奏 主人とうた 彼れ 何をと だに を 開き 大公 豫上 L 思想 期 迫お ¥, 0 及な 摩えの 45 知し が 7 世 ば 耳也 通道 B れ de. 力 な な ずず 速ん H < Ope ŋ れ 力> 遠は Z て な み 0 起こつ時に 舊き る き 0 た 成也 鶏り た 0 寺らが 如是 郷さ ŋ を 殊の は < 0 鐘な F3. る 學系 U げ 年、 鸚鵡の はなせば 大程 は手琴 酒言 掛5 彼乳 下的 の界が汽きにか 独上 圆彩 け 期通の費 TI 趣は摩えの る

30 逸り摩え苦る 起花 痛言 音さ 著る を受 はせ は 告然 英心 於記 ŋ ⋾ 物を打っ ~ 7 れ カよく 多たば、 余<sup>よ</sup> は K > ただて ハ 188 0 濫力 ゥ 0 反か 音を 7 ン カ 用き 0 香がに 我想 1 7 響を 物きを して 說 \$ ゥ ラ 涵 7 1 力 聞き余よ 蔵な を ル 力 3 苦る を 15 VJ. 力》 を なば笑き 7 之礼 1 苦 L 形 何をが L は 80 為な 物為 た 的 文だ る 7-力論 べ 感をも 轉えを る 草等 -6 から

と見る。

が 問と 「北の方 る。 12 カン 弱等 なる試 き笑 カ> 3 1 3 \$ ったる 麥 る間に時 n 合お の晴は 11 女先 せず は が t n より渡れ来 心言 亂差 あっ れ ŋ たる げ

が 月ち 3 0 ば節で流流 間はば ~ は りま たる本道で は高き窓よ ある。 カン つ る りた彼の香 香に醉 5 て ٤ 0 2 にて まる

迄ま 今ける 渝強日<sup>3</sup> みの終し の程を 6 0 きも 3 となら 0 口元に見せて、 0 の男は K しばら とは を思っ に残るか から き ない。 な今日を忍びて、今日を忍びて、今日を忍びて、今日を忍びて、今日を忍びて、今日 まし 確を返して 薬に堪か 珊览 して 0 を答をびり る 女の顔 を世よ ŋ

となるない 継い成こ たる ~難きに、一人として 騎士は、五本の せりは我等二人の 繰り返す。「薔薇のでの瞳は吾知らず動い の腕に 喻的 上と至と撃てるではたと落とす。 ラ 女是 は から 淵舎と きなし。 とからば・・・・ 指金五 17 ス 東記に 動多 みっ 村泽 D 33 ツ 来の間に 危ぎれた行かぬラン た。一次 TO |----る音か、憂然と瞬時のかの腕輪は再び 度とのカ 温温 を高さ しとぶひながら け 1) メ 返かり オレ 身的 きを 35 ス とも数と集り ラ 手でで顕新 п 食 IJ 1

毛り き て、 V へる 様であ 珠宝 の論には たる。程の光の下 胸を過ぎてより オレ カコ き賜物ぞ、 る。自き腕のす 1 窓より下に投げ 物でなくて、 総はいる の下には、湯を谷く城のち、「娘のち り思かなる襲を物にあつまる。滞れ 祝石に大陰で 明はば此黄金、此珠玉 でまる。消が い防けて見ば るだりを左右よ 1) が 额点 を描れて、名を続く窓のなる。 き賜物 焼やけ

裾は間け 落とす にばか 如ぼく ザーになった。地方 のう 機能力能 るの け カン 前漢言 批 ち 微飞 ·F 1) 打ちかか で女の胸に 燃料 にて、 と念じて -(: ある。 れども 探り込む石火の樂し 被言 の集と消 守る ね きを 尤言 ス る人の心は、飛ぶ鳥のなて、われとわが頭を抑 「かくてあら 問を 兩順に笑を ひら 明度 らす からざる線 1-B 過去未発 めき渡る。 があ たなる 既は、女の有でるはなありくと見える。 ば 3 孙 と女は りらす を抑え 0 売念 苦しきなの情 の影響 とないい のたる し 0) めて居 き間望 きギ

を経っ、此時の勝耳、二人をつくむ疑びの歌のなる。 北方の からなる は合に行き給へ。けさまり、 一本の はの いかなるは合に行き給へ。けさまり、 これど」と少時して女は久日を

一定報告 能に押って 一定程に人が怖くて が信くてい カ 使へるはは、 なる中に、 かしょ なろ から 間でる

「かくてあら あ

んと

男は

は始き

めより

ひ極意

8) ただい

書き直す必要は充分あると 實を云い 7 1 ヂ 2. 12 孙 優ら 充分あると思ふ。 D J 性格 の寫 る。此方ギニボ に於て古今の たラ 寫に於ても 一帯変でも テニ > ス

ソ

延"

行为

實を前後した 浴を とよふれて 他に傳ふるマ 局部に取っ 到的底 て此篇の知きも作者の知底萬事原著による智 代志 おいたなったとう の機 0 つてにまったも \$ りは免れ 場合を創造 創造したり、性格で 作者の陰意に事 部計 12 況ま 0) 1 を書から して村 物語は が説とし は 簡な 九世紀の 應きよ 巡りに もは かきぶり

て見る

はあ

とする 共系

改めて仕り

舞うた。上意は

いて見ようと

いふの

で、

₹

u

ŋ

を書き直

たり

このでは、これな事が、面白して可也小説に近いものに

ŋ

が面白 いから書い

から

0

-

な

Vo

。其の積りで讀まれ,らマロリーを紹介し

りで讀まれん事を希望

ざまに有能の二級に乗れては難く捌くまく なる試合 込め よと けて、自き二の腕さ てででは、「一面向うに何事をか は軽く捌く珠の 0 薄紅の一枚をむざとば 館 耳 る戸と B には、 二百、震いる騎士は数を二百、震いる騎士は数を 動? 「帳が、人なきをかこち顔なる様にてそ 只正処ギニ ぬ。ギニ 履をつるか二二 かずアは、 へ明らさま なる花は れて登る。後月 ギア の長く楽く 聴き了り を をつ IJ 務館り りにだよりい ななる たる 前贯 針色の奥に新り 1 に工神 して非た カ ある ったる横濱 温っ × るを後のみ 投げ懸 本意 しかけ H の紹生ト ッ たる の方だ

U

に貢似がし み返す筈であるが、蔵むと冥ない。元來なら記憶を新たに 大灌 4. 人間を古の たく を参考すべ なる ら、からる 代語 の舞気に から き長詩であ やめた。 むと冥々のう 短院 福を草する にする 為るは 云ふ る

間に中る金剛石ぞ。 を気気 こには 4 日き 薔薇が暗きを洩れて相らかき香のはぬを流したる大理石の上は、こと 和股 0 もれる花輪のいつ推けた 下を発 經はる絹の音にさ がからなり、一般なりである。 で限にて 直りて、 いて、

動ける を見れずから からから ある。戀に敵なけ たる儘にて云ふ 世 れ ば、 もり

順の色は 又捲き返しとも思は、「ギニギ ギア! 釣り合はず若自 る すし る髪の、思きを浴る許り倒れれれ程優しい。腹き額を と應へたるは室の中 を生活 倒改 半ば地めてかる人の摩え

口を洩れ 機等 は間は の光は、一度に 女をは もせず。住きたるは み際が の影の重 幕をひく 手をつと放 一度に消えて、薄暗がりの中に戸戦と為に大理石の階段を横切りたるはない。 すって なり -6 る。 室の中なる二人 力》 を横切りたる日と内に入る。裂 オレ ども、影な 人の 如此

れ

ど有

ij

0

なる世はつ

聞

< 。

住す 活け 友 0 る あるべ を競り へき由なし。 0 裡 K 0 2 知し 3 者为

面影

木つの 色s 日ひ に切り込む鏡に向ふ。鮮 の色さへも其儘で 0 翼の色を見んと思へ しと噂る鳥の 数々に、 いば、窓に向は、窓に向け 耳鼓でてて る は

> ٢ 15

たやあ とも覺 に向宏 シャロ 高き臺 ば なるべ P 東なき ツ T 河な ŀ に他然 き間より洩れ出づる悲しき調と思いるなに関る柳の、果は空とも野のあなたに関る柳の、果は空とも野のなは傾けたる耳を掩うて又鏡 0 0 の野に 谷を渡り水を渡り の壁の如く絲と細りて響く 婆刈るさ 男に 麥菜 変打つ 女に 幽か かなる音 時等 の歌言 あ

Ŋ. 寛き とは瀬を りて馬追ふさまも シャ もあらぬ 7 つけ ま ロットの路行く人 眼め 頭 を纏 より に寫る。 がら K B 人 金 ひて、長き杖の先に小さき點を ŋ 0 の前が も確が ち鳴ら 枚と思はるい ある 性と分かち、 -p 業為 も亦悉く TJ を自ら て過ぎるも見ゆる ツ は続 あるときは ŀ 0 真白 き帽 けばに告ぐっ ねたるが 女は知るす ・シャ 0 0 上衣被 又ある 省於 u き髯が 打 け ち 自じ 0 n

品、真珠のあるか、 旅行書 あ 0 女の眸には いるもの るか、 人を のあるか、 白岩 背に負 は鏡には寫らず。 き下生 映ぜ 着の 包める る 包みの る・ 中等かっ 寫ら 中なか 理 照ら K 功心 ね は 赤きり ば 3 瑪め ね は、中等小ま P U \* ッ

限りなく多い。 只影なれば寫りては消え、消 ほりなく多い。 只影なれば寫りては消え、消 がある。 一般のうちこな。 たまれば高りでは消え、消 呪ひのか 見ぬロット 敢なき る世を見 5. かる る 一 古き幾世を四 ット 限る天 ば果は ŋ 念に の日と雖もかいなど 影ならずば? 窓より 政办 なれば影ともまこととも 0 か、あるひは活ける世が あ 地のう れなき姿をか 窓際に馳けより 女は折々疑 雖も難い。活ける る 席てて、 物を照らい 眼を放っ の時である。 照らし 7 业性 鏡が つとき す。悉く 弱時せ めて き世世 0 7 事を に シャ 時には い事がある。 今年の は 0 2 世の 思ふきま ね み な あ 見て る。 5 ば D へ照らして澤ぶ 所 世よ t 角に 断じ難だ なら ツ 影なる 0 濁にぬ むらくと起こ 影なれば斯く果 ŀ シ 不多 ッ 明らさまに 不足は p 切 0 t 鏡が F 女は鏡 すは天に懸 Ħ 力。 13 0 のも ット の外な なか ッ ٤ 女に 3000 影がな 消え ŀ **>** 0 5 ·þ 亦 K

こし 裏なる み後う 配る辛さはあらず。 力= る十 8 狹葉 ば き宇宙の 川幕 字の 街に立ちて、行き交 る 小さけ という 何者か因果の 安さも れ ばとて、 あるべ の波気 憂き事の を し。

云はば、 こめて 心を躁 なり。 か。 いて の白き光の れて、 るを、 0 定裏に指出し て餘所ながら窺ふ世なり。活殺 に、対の世を尺に縮 に嘆くべきにあらぬを、 るは動く世ならず、 へ踏まで過ごすは阿呆の極 鏡。 北京 魔法に名を得し 本來の自己 てよ の長さ かく觀ざ 行ゆく 日の日の 高き豪に一人を住み古りて、 き、對へる人の の、表とも裏とも分かち難きあたり 最る 吾の果は知らず。 は五尺に して窓の外も の上 中に頭に 萬時 きに歸すマーリンの術 てる人の身の上に危き事あり。 ず て、五彩の れ を起こして、自 0 んども晴れの ばこの女の運命もあなが 動く世を動き を なる 足ら れは永劫 1. 2. 2. C 8 シャ の色相を静中に描く世 てい 下げ 手をも、 上され 83 2 界が ね心地なるは不古 であらう。 H カン を見んとす あらん命を土さ 黑ミ戯説 ツト るる かぬ物の助けに ま 生死の を経 鏡の表に震 る人を賢しと スふ人に氣を 0 足を めて盡き 0 烈き をなは何 一たび起 しろかね を 横続に 乾坤を なると るととと を ち

風於 75 き のに厚き 動き くさら 幕を 変の故に と室と ŋ 動きか 0 節へ 入口迄 かる。 步 を 移う L

黄なる薔薇に しき日は落っ の酸 男も は忽 ئے あ < Ha ち と指を挙げて る って、樂し、 ち なり。自き薔薇と、 延等 武。5 か心躁ぐ様にて、 物語らす ちて 0 0 L. 中なる。 蛇のは きタ暮の たるは に肩間をさい こ、がなりの 黄金の その 御の名 の薄乳 時に 星には が を細さ す。かなり 赤恋 きら 程う ŋ き・ れ 500 普 うべ 0 カン 一般ら み。 かに るは Ł 底を 見りし 女祭 身み 此る 吐は 間蒙 眼め 礼 き げ 0 る

ŋ き 0 1 1/2 腥き繩にて、 めに喰ひる き出た から 四 の如言 を 7 隔てて < 入る許り 密急 に延び は は 心造り 居らんより 近寄る 君家 対なり < x 焼やけ 寅 金红 へ、尾は 0 見る は 蛇汆 頭片 ぬきに は 間常 0 わが わ 上為 がい

をゆ

ŋ

ع . さら

ŋ

ほ

どい

ば たる手を

50

れ

世

10 て、六

北嘉

の常

のから

行がん。

馳は

0

に刻んで、

げ

る

頭

には

青玉

0

眼を嵌

めて

論之

是

をうかい 雑べる, とに らくと笑ふ 限智 を長続 臭 いて 0 る 花裝 T を長き睫の裏に隠してランスロットのな。特の名がと骨を撚がす」と落ちいる。 り消えて失 K vi'o 2 B 蛇分 あ を立て あま を焼や 可多 \$ は思想 Ŧ 企艺 B を整さる -[-0 れる を製ふ はず。 は なる 終記 カン 3 十五元 炎には歯さっ 學系 づ 一季餘りは、 0 とす。 也 が CA 快から 度と 色岩 定差 る よと念ずる 摩えは 0 事なき めら 関技に、馬の 8 切 は配 L 1) へ喰ひ締るなら あ れ 行のと ば る 口至 1 IJ ぬ品を 網路 K 8 6 IJ. の耳元に、 たり きなかして 0 中なかよ 思意 燃え がち 0 今望まけ は自ら 背を 身みも 0 n 君まと 配き ば、 青き もないない 何なる で滑るは 過能り 8 し。 て、 たる る迄斯 0 あ 附了 世場を 君蒙 45 繁花 徽6 氣け やし カン カン れ 無也 色き X が あ カコ 0 上之 0 ま

幕を 行四人 4等 ? 14 5 7 ほ 中な が、 ギ = 中 がてする 今更 7 つか 7 店る 0 75 4125 ŋ ば 戸戸日 れ る言葉で を 0 回ら 惜を カン

> て、女な をも たふ 上之 る も見ずし る 10 0 0 け 0 前等 石階を助け る心 心が地方 き手を 0 露し ある 執と 降和 冷やや ij げ ij 当 ラ FIL 2 合の花瓣を ス D " 1 ٤ 寺 は 後屯 5

戦にしている。 大という。 大という。 大という。 大という。 大のない。 大のない。 大のはいう。 かの人の出づ かのない。 かのよう。 て、 と意思 1= 40 騎士の 堅 0 身を掠め T き 金元を 三たび き続 出い づ が 鳴る 馬記 のとなったが 0 を 7 碎り き門の真 0 る許りてかれるか 嘶 ٤ < 华紫 待等 香がが 具え ば = つ。 投がげ りに石の上に落 丰 黑えき だし 1t 馬き 中等庭 倚り 0 鼻面はなる カン な 0) 6 7 石岩 が

信が おきまった。 ラン きかぎ 應言 0 槍り み。 0) 0 积沿 插 先等 ン 毛巾 になり Z 忌い 0 口 ま ツ ば 12 をか L き 男は け だかっずっず ってい あ よと女はこ 窓近くか 7 0) 太腹 0 るは漢 視し をける。 が L 出世 は た L 白岩

を見る 有あり 0 儘生 t 血なる浮世 H " 1 0 女祭 を見ず、か 4.t

はに

は横にのみ見えた。

を

した が

道:

原であった。

K

む

進んでくる

き

槍

を

ス

る。

うつく む 佳が 5 やうつろふ な夕なに。 みら カン に住めば、 からまし

の裏を見詰いました。 は、 銀の の裏を見詰いる の 裏を見詰いる は、 銀の 如くに 如言 ひ落と 木等 ٤. き心動 き の裏を見詰 の鉢金よりは尺に餘る白 み続々 を風かせ ちょいろがり 地であ 中なる遠柳 0 如ぎ る。女なな くに駈ける に、影響 トに近京 0 <sup>₹1</sup> 0 靡かして居る。 事な むる。 夜よ の星行 かとは知り がさし は は南京 は息を づい 裏み 0 抜かけ 核差 すにしてきき の日光 T を 一 ζ. た Ð ッながら 瞬点 飾智 凝ら 風なに 北に向つ き \$ る。 熱き 度とに れ 毛力 を 0 る 毛げ モを、 廊 七を、飛び散れ 女会は L を見る 新 0 7 集き 駒 小三 7 眼を据る を薄く場で動き、 きもせず 8 0 る の選り 数は節 たる 柳等 半でで Ł が 鍛えの を 裡引眼的口 る

窓の傍に脚で「 出だす。 **ŀ** 延っに 地震と 此と、針を東京 再汽 にては ツ は 究を ŀ L 0 如くにいると思い 0 馳かけ たと 高な < 盾管 0 廂で き た時、女は くに き豪な ラ 10 ねたる 破芸 出合 寄っつ 0 ン 描绘 いつて通り とは、 0 馳かけ ラ スロ 形 を見たる カン 肩か 如き女の -) る の時 ットと 技がけ 着き ŋ 模的樣 U 思なは だがっく 抜かけ 土はは げ き ツ いたないと見分けた 此が る 顔を半ば世の る。 臺さな 0 111.3 ず 何の會釋 لے 鋭き限とは 眼的 校を抛な 0 シャ 爛べたる を 下を、 だ。 叫声 んで 放法 D 0 がげて、鏡がよう ラ 女先 遠海中家 愈る日 2 3 よらとす ŀ きに去 に突き 勝さ ス なく 11 0 館が -Fil シ U がなたの 此方 0

なきに鉄だりかりを発りかります。 女祭 を解りびち ラ 8 つれて土地 2 中 0 ス П る。 から Ħ ŋ 9 如是 17 ٤ F 一蜘蛛の張る 人人粉微 割か香むれが ŀ 手に、袖に、 0 を殺え 女な \$L たる布帛は に舞ひ たる の終 を殺さ 塵艺 3 7 面はなく 弘 上がる。紅紫 は 73 は再 ほっつ たる は 0 つて 4 如是 ふつくと切れて 0 き 室りの 鏡ぎ れ は U 髪毛 ラ 干当 U° は 中家に " シ ち 忽な ·LJJ = の終 1 ヤ 去 れ、解け、 飛ぶ。 ち のま Ħ 1 女なな 真二つ " ツ は ٤ できます |-風か 0

> 中なたる如 たる如言語 木 期三 小雪 五に撃が 17 オレ る。 を負う 緑と かとき打ち を たる木の 方作 く確介の観る 走 の野分を受け オレ はりぬう

### 袖を

兄きり。 夜よラ 可加 " 肩高訪との 惨な さへ 星の、紫深 ŀ な 人な 0 る 古城を照ら 白き X. き父親 21 間より  $\mathcal{V}$ は入知 0 あ き E み L ず。 まりて月日をかに降ちし را 82 事かれ 如臣 (

る 摩索斯にては 問と V づ れ による る人だ」 しと老人は 穏や カン TS

りを 足さ 1) に酬り かなく 追おひ 0) ij 拾て 門はみ 北京 水と 懸け 脱冶 4 0 の秋季 まつる し馬 方架 得たる今に U たなる た 0 ツ B 暗らが 水を浴 黄金 化合に参 ۲ 思想に 0 刻 なる他にす を馳は 夏なっ 1) 0) なきを恥づ 0 至沒 Ha 生る迄ま かん。 の永きに たる らんと、 3 時何事 11 を こと答言 預告 地生 夜やの 是迄は して、 とは 0 8 似 行さ 知らず、 たる時 へたるは、具 ず カン 鞭智 情深 殊更 ŋ 5 大岩はな 0 彦

V 1 ンは父 0 後 小葛 373 き 老 ていいか

能に浮っ 上お淋漓 打って とし 35 あら 向記か 代に只一人取 ŋ П 口 るき K の年寄の 夜毎日 ッ ひて、 は むに だも 網を織を総 坐りて、 b i° き皐の上に t ㅁ ば 現意 7 知し 静かなるシャ く、登朗たる 去るあ 知らず。 6 ツ 音響 はす れ 0 事を D 急なる 住居で 厭るく 女 ッ ば、 如言 b ある五尺の裏に歴 は 絶間なき 0 く見ゆ 。無限上に微する大空を感むしたとは、太古の色なき境を ŀ ŋ 10 0 に鏡に向 況· が 0 朝に向家 夜毎日毎の網を織る。 女は夜毎日毎 T い。親も逝き子も逝きて、 後年月 ŋ に立つ、高き 0 眼には して裂けんとする 湛な 其人末期の 女の る事を 残さ る。 ある時は暗き繒を織る。 面や な ロッ る を過ぐる森羅の が、岡の れて、命長 ٤ のあるをさへ忘れ 振子 没ぐる ひかられている。 素言 立。た 蔦館 る女は、夜毎日毎 ŀ き豪の の如う 7 0 には、独気さ つつ事と 其るなど 音なき 子古 に向ひ、日 梭の に見る 上なる L 問題を き 窓を 3 音を聴く 虞苑 秋響の 日でを 窓をより 三吾を恨 あ をま ある時に明 かたる あ に向家 3/ 水に臨む 略置く事も ŋ た 0 111-2 刻意 ャ るく 国党 老 ٤ ا+ る ひ月 向敦 重たげ 0 み額 2 渡も 口 者の 續% D 鏡かの 月を しき あ 3 る ツ て、 II 夢習 た な

> る。 恐る 梭の にて、 办。 き しさは音なき時 0 引入 で見上げる ば そい 到多 たる行人は耳を強うて走 のが読し されて、 ٤ 思なは 四方 も勝る 3. THE S 恐虐る

+

п

ツ

女のなんな

総合

は

不然

納さ

0

草を

ŋ

燃ゆる さを 見<sup>み</sup>え むら 部へみは る罪になっ を総 に、雪と散る浪 る 面影影 を被がり 肩をに るに型めば、 より る。 療を総 想:S んぬ程の濃 の萌なる 組みみ 注意ひ 合は のは 網だ れる経緯の から 経のに 枚ぎ 焚け落 出で明あるか 絲 温和しき黄と を解説 すの風は、 合は、 るとき を 3 る。 と誠と の色にて十二 を終た 薄す 步 れて 厚く茂済 緯の月に 魔に誘は 恥はづ つるか きに悪む。 き色である。 は、逢うて絶え せて の花を の絲を横縦に は 怒りを解に、霰 飛ど すきまなく 荒<sup>5</sup> 天を仰げるマ を浮 ば 丁字架を指く 花 いる ٤ んとす 怪恋 れしく きなると恨め 0 为 底色 中奈 あると 入る す 5 玄 天元 一がれ に白き野飛 一枚くいら 0 たる人と な際 Vi れ 女的 왕 2 つ浮う 步 约门 -登記し 3 IJ 淵ない は 0 明認る 吹·s 薄ない る の心を讀む 黑 底色 我說 っせば、手を 木こ 0 を交る交 花溢 しきに色を き 知し Vo きをなる , は 村の夜をとな はび 地ち しとも 灯りの れ 17 の沈ら IJ 額篇 たに、 十字じ ねの 探索中勢 7 ح 80 0 0 明章

を

京

ぶれ るは も気を 人に言い t 3 態を寫る H 1) ŀ 似で薄 す 女先 願答 0 からず。 き 総との 眠 深家 夏の 雲 れ なる La. 如是 La ま りてよ 0

に暗らい。 末をも 源ふ長き変 今ははや午過ぎ 音を往ゆはきはっつ なく 受けて、 たる らかなるに、 刻云 女を t 型り に見る 易 へた。 る ㅁ を 11 承急 リ 拠さいい 劒星 たと ツ ۷ 盛るい たと曇る رج 浴あ 3 ŀ より は がて すよと思ふう Ē۴ れる。 つす ャ U のみ。 けるは五 阿克克 刷ら たる如と U 8 室り なるべ 不圖鏡 -111-3 る人影 9 は 多思きが -晴れ 女の 霧 のち 校は、 ŀ 連言 お手よ のこれ。 なる カ 0 Lo 1-河も消える。河に沿らて 再亮 明らんで たび落ち 館がちに 柳雀 の、いいいの 無意意 0 は を ŋ 窓を 河岸 神を見る 7)-0 投げ 4 知し 黒多き 34 面は 3 になれ 柳紫 別る日 ¥ ながら 7 ではなった たる 悲し 1117 成な の競り いねが言う は巨人の息を る。 \$ 事ぞ! 0 今迄見えた 前共 4 たれ と共に微学 5 を 肩を如を 磨器 を左次で 眩き変 ぎ澄 おる こて 梭の ば 0 毛げ 龙 中意

77-2 111.2 3.

油咖 る 四 毛孔を が 屋の戸 に出現し來る を 1 きて がい 切っ 八 萬四千 な 壺ご 1 2 0)

神を紅紫紫竹を深ま 音さし ゆる点紅 1.1 6 あ りと 短先 枚きの < 衣息に れ ち 0 力 颯さ る。 \$ す 1 色岩 はと云い に際 3 なく 途端に 置の日影を集めたる如くなり。室にはびこる夜を 消えす 0 なを取り は ٤ 殿だ 衣の領を右手 オレ 朓流 た。 た る。 83 腰と 出だす れ 外は片破月の神ながらの手 見るに たる 振 閃發 12 が 8 美 如に が NB を す き 7 して、 鮮喜 衣裳の せば燃 3 do 床% 8 力 ~ 片か

哲手" H ツ 踏ま 0 成為 0 0 左を突き當 0 歩き如ぎ は 袖を < 0 なよや 光 た 影が カン るべ よ な 出る。大 ŋ 3 に、暗き 女然 ラ 0 に折 カン 12 15 の表える ッ급 は ラ す ŋ

聞くならくアーサー大王のギニギアを娶らん

をは

87

勝

自亦

世

天勢打っ に登へ はら 經^ 女後に 34 悲烈 な 凝ら 時等 しして た 0 き け で幸を享け る 1) 約ぎじ 過ぎ れ 近き \$2 ば ij المُ إِنَّاءُ اللَّهُ عَلَامًا ا 此が時 正記が ŋ 心疾し ぬ。思は 惑ぎ はい **処を薬でず**。 原を共にす を想 82 L ぬい人の 首を掉り 17 き 繩 オレ は を 人 # it 願恕 た 離院 世 ٤ 0 0 たんともい たるものの ラ T 唇る はず なる 20 只疑ひ 離記 事是 か 2 0 なる 聞きあ 蜜。 びて、 捕島 勝き ス 力。 り、要る D 11 は 造 の我を疑いまかりに置ある カン ツ 11 也 知し を 積つ 1 み ち る 3 知し 杭に 時の我に悔い 0 É 0 此年月を から ŋ りて證 成富 た 焼かる 11 と書き 0 of. 行智 る 来量 ならなく 0 5 ح 據上 5

はおり向む 既容ら る。続き 再気び は、 6 向け do れ を の正然に 12 = をら つ 人是 る 身を in 河 何在 音は、発ど部 臥さ \* 床 元 通红 0 起相 は くなる 極意敬な ٤ 0 80 6 俗方だい、 0 カン た -(. 氣け i. ぞと ば < -0 あ F to

> らず きるを女 戶上 を L 生活 オレ ま 引小 居る , , ŋ 面是乙草 映"女" 一今度は戸 W 0 3 蠟 は 灯点は 燭 野から 口言 0 立二〇 孙 赤紫

舌を途切れるに動かす。

ら、思ひ切って答へる。 ちを――肆だに謎はじ」と女は微かなる離な と、思ひ切って答へる。 をは微かなる離な を、思い切って答へる。

尺に見たけ、 流流なく 足ら は只怪しとのないない。思い切って答 たる繁 に貫きてい 常に 糸厂も 勝 の衝立に、花よ E 陥れる 孙 思想類は 女がなか 肩宮に たる 顔を打っ なし たす IJ ち 源り 守る。 頭影 ¥, 17 カン ÚL しき 女是 顔は

見み自治 人どか の心言 紅なに 3 7 の要認 け き たる 人是 0 訴がラ 川青 湧わ は ス き あ W れ。 ッ 乙章 女的 の影響したり 燭を何ないの胸に 胸に づ わ 取上 前其 1) 落り知りるとかりませれる。 丹かなき

大なは、記された。 後れれ 蝶ぶが は 枝さ 枝さ たる 凜り ス 戲 ス 無むは海洋 興 п ラ 見知い ッ 2 þ な ス 術式 舞ひ寄る 夫家 がら宿り 6 ij が D 0 B 肩をす ぬ盾を 云い ッ 密 込 を收め 吹与 þ to 手で き 如い あ 我和 を 見<sup>み</sup> 何か カコ 6 きを 0 す 明ます 人に申す るる。 ば 4 な 0 身動き 優先 て、たる 何なの 貸し 嫌はず、 とて る と定まる仕合 風かせ ٤ 玉 此よと人に、 して 桃 なけ 誘笔 カュ A. となっ 澗? 豆蔻 なく 7 き れ ば は 0 な の花と聴う 0 は、白き胡んならば 鶴記 解也 知し ŋ 催し と持っ 0 6 7 世 下是 < ラ る 凜》

に逢ひてた

朝に分は高い

朝堂

力。

7

君家と

0)

ま

寄よわ

りれ

添きに

は は

ば

待る

0

は 工

ŋ

-}

後と

111-2 -(-

離ば

ず。

特も 0

れ

れ

多

カン

と思す

る

あ を

٤

は、嬉れ

き波

がし

ば

ら

< 0

動き 順に

なら

ば

わ

と心安げに云ふ。

老さん

題た

る 心得

郷ら

0)

ス

7

r か

は 也

¥.

なく

ナニ

ŋ

何の思いに

が

栗台

毛げ

路京

0

٤

俱作

連っ

オレ

よ。

想あ

日寸

を急ば

L

0

彼就

たる質な 其時彼れ 望や 3 7 ŋ ま まだ癒えざ 0 騎き 8 是な 15 一夫こそは 土上 が ŋ 持ち 0 0 只た 闘さ を貸か 関かさ 技に れ 0 一度とは、足を申を て思想 ば、 と云か 赤蒙 3. 0 白岩 40 麗き憐れ、 うづ ŋ から 0 0 底色切き添き 如言思想 0 れな 春梦 なる 明書 め カン 0 0 して君は、 なる日影が 胸に は 6 を 光 谷色 知し カュ 坑葱 気を出で る な を埋き 漲落 を見ず 去さる 事を る るは、鎖ぎ 君家 8 0 大地を渡る 生ま で千 ~: が ٥ し。愛溶けて て天下の れ 一里の外に 世 7 わが住す 千八度に 湯の おのでか る 0 吸るに異ならど をない 風が たと行 8 暖

50

長男

は去え

82

は

た

٤

を拍

幹等吹

嵐に

に、根ね

カン

づ

3

E

オレ 0

¥.

sp.

倒然

はる

~

き月日

\$

ず。

総だる

身み

き 我混

I)

人という

知 な あ

らず

に括る

戀なや

版於

る

館於

ح

仕し地を痛に

宇架を染め

離裝 ア

れ 1

ず。

合きに

傷事

0

きて、

其る

創家

如記 当

かし給

П

ッ 際名

ŀ

は

腕を

L

が 言葉を

前は

空しく

ŋ 口毛

た は

只な多 おまり ね 0 問表り 燭 盡きて更を情 ょ 0 ŋ 男をね 0 た 姿がた る あ 無理りとに ds ど ı 障点し 更なっ 2 奥だは、 きて 台 客は終 は 人(, 以) 験を

合は

騎き

-Jal

身の 12

日至

力。

る

0

]

王智

催

i

る るおお

晴は

仕し

合きに

0

一次男

健気に見い

W

にて

あ

追はんと 果はて、て と皆然かれ んとす 果たり 出で 験を みは を しと 0 0 其語等に を据す いきて、 は精 可か安宇事を る を、 す かれ \$ 潛され 我就 なて 夜き 强し は 寺 1= 眠語 える。 む。 も窓に得い と願ふ心言 後に ば \$ 5 恐之 たび あらで、 立 斯かく V 合あ れと書名 L 0 は 力> E 李 は圏路 機能を大小 難至 掃け 魂智 鶏の 間ま 0 日を合は、 先達見る 恐ろ TA 反法等 L に製は 魔 溶が 0 2 える 學之 ~ を置い 対法など たり しんなど をう 然気 個一あ 物为礼 過 領点に る。 き、 て、 きて 0) ٤ ぎ 怪けの 、世を恐ろ ·参照 カを 消え失 物点 进建 8 11 此方め の性がわ ٤ なる 起る話を 既言 河雲 5 影響た の怪機の

す。そ 財産 物の 古書 第一版 密の 扱き 寄み 奇しく 間ま 深まる ح 7 は D 孙 " 力》 き は 82 ラ 兜室 我就 J. > þ 1 カコ ٤ 要素 間と -6. は I, ス 2 0 ラ ٠ أب п あ 奥な かっ ツ る。 く、悲しく念じ 勝 作态 þ ス 工 再注 IJ ij ぢ D 工 びこ ٢٠٠٠ 1 مه ツ レ 7 エ き 中原庭 答 は V やなり ン } を 見<sup>み</sup> 3 2 吾なな 1) 煩われる 4. 0 3 ふなり 1.0 2 15 所。 乘 äC. 常記 主 毛力 3: 1) 呼ぶ げ L 北京 心意 1 末まに 0 1 解 潛染知

あ

す

別別

オレ た

吹ぶ

力。

れ

きき

るをかい

き

光が

野のを て、

晴れ ず。

まず。

る

¥,

0)

0

は

ふと と名な聞きは

李 き故窓

力

メ

ㅁ 礼

ッ

1 トに足は向える幾日は 主の名は?

知ら

只たいうさく

淡しい

き少い

寒き息にて、 すを開く。 躍著る くは答へたれ、心は を。話の種の思ふ坪に生えたる 吹き枯られ す は 口车 惜し。 其人の名は \_\_\_ 丰 を聞き 7

銀に刺さい へて片類に笑ふ。 れたるはださ いふ字の は強と音して 耳なに 。女の笑ふときは危い。 のは ならぬ戀の提 響いく 後れている。これか とき、 アー サ ギ なるべし」とア ] 华 笑ない 一と云い 7 の躍り上が の胸幕 も特別の ひ添き は

る。

熱きす

血がは

を

は

知らぬ顔である

は見たれ。繋がる 0 0 初で 袖き = ヸアの が決き 师二 鉢巻ぞ。去る人の 吸ははずんで居 理 ぢ とプー 贈ぎ 力> ij サ 物為 1 11

餘りを一 らす。 んで ギ = きり ヸ 負ふ髪の時なら アは薄き履に三たび石と 美しき少女! らぬ波を描いている。 しと続け 様に明寺

る儘、 る時の慰藉は たる磁石は火打石と化して、吸はれし鐵は無限ないでである。というではないではないではないであるでしと念じたるに、引き寄せ渡の落ち向はあるべしと念じたるに、引き寄せ 恐れず、世を憚りの關一思 めたる今頃 ず。無を寫す鏡の明らかなるは鏡のかなる 題を支ふるに一塵だになし。 引き附けら かく観ずる 微裂けて、己を支ふる者は悉く る鐵と磁石の、自然に引き附け 0 空裏を冥府へ 道に從ふの心易きも知らずと云はじ。心易また二心なきを神の道との数へは古し。神寺天に二心なきを神の道との数へは古し。韓寺に立むない。 ギニ わが 死る を、わが は 裡に、人にも世にも振り あるべ 乗の し。かく觀ぜんと思ひ詰 る手を胸の前に合はせた オレ 重あ る よと る足をは覆いるが て、わが踏む が いわが踏む大地の成状が坐る床儿の底状 なたへ越せ れたれ 問えを人に 寒てられ 消えたる 丹手に餘 徳なり。 ば、生き ば谷も ZL て、 7=

れ なに事とも なに事ぞ 82 け 方へ沙 るに 知らず たるは、ア 7

ず。

知し

E

は少らく前のアーサーが、夫と悟れる時のギが、夫と悟れる時のギのといる。 育らさへ驚くか も切なき吾に復る。何事も解之れに遠ざかれる後には、 を打ちて、度を失へるギニ たり わが ひく まに岸を贈れ 口名 浪练 さるを知らずと云っもあらず、又己なもあらず、又己な 返か す かと気が む勢の前より 時等 つつめ 2,0 引 すも解さ 、油然として常より ア たるアー は 折 87 0 間に帆を繋び出る ことを まるのみ、まことは から アの、己を忘る」 0 眠め は 他を容 ござる 凄 サ 1 便至 使りの胸室 ときを、浪変 れ 1 わ

自らと其非を る人の傷ありと心附かぬ時程版となりと心附かぬ時程版が 人な 八を傷つけ ギ 鞭うてるも = から 前に恥づる心 丰 7 たるわ 11 心 他 惊 のう 0 身に跳れ返る罰なきに、 罪を悔ゆるとき、 17 疑がは なり。 たる非のか 吾れを の世だしきは アル かいアー

0 袖き を 押む i 造 る 如言 前き 田い だす

燃ゆる片袖を、右の へたる事は む事は大小六十 を思し かれたる人は の贈り 深き賜物を離むは禮なけ 帯びたる試しなし。情 くに下より 其数を知らず。 手に半ば きになるを ラ 君家 闘技の場に登 ムあ ンス は騎士 りて п 未だ住人 受け 文字に結んで カン あるあるじ 卜 れ たる盤、 0 一人の贈り物 額陰 工 一戦に臨る V 0 2 は

為に、 る 上さ たり 心とも云へ、心なし る此片袖を天が下の勇士 夜を目して参り 切に受けさ かよ わ き乙 乙女の、却て一 ス u ットは惑ふ。 とる たるにはあらず。 」とこく花踏み込みた 小小 ひて う創 らん為に参り 徹らに みね。 思数の カン 元改れ す

は、 0 Ľ して 贈り 7 カ わ メ が p より 盾を 仕し Ħ ッ トに集まる 又わが脱に、 上之 く後れ 指かれたる紋章を知ら 密等なら 一は、弱きと わが兜に、美 技 ぬを、 あすの試合に ラ 野に馬乗り ス 牛途より D ツ ٢ 後る しき人と さる よ、 思言 こを通言

> 感ずる者さい 我を育 はん 人驚っ るなどので に心を定め わ 調え ん。 とと れた 驚かす が面え は 0 る を包まば、 袖を纏ひ、 11 7 はん。病と臥れず少暮に、一一年 支なら ひに知 へあら あら 0 ため、後れながらも参り ば其迄の浮名 ざる證據よと云はば 50 つざる人の 干 せる我 離院 ス 彼礼 П ラ 浜に ッ 0 の盾を借り 2 騎士 トと名乗を 0 であ ス 作品でと 工を斃する п るる。 ツ って、知らざ |-を前自しと 何と答言 た 11 あ る オレ 漸 げて 深がく 11 1. < 後な

に朝日をかけてい し。 難等を嬉れ に 立<sup>た</sup> 部<sup>へ</sup> て 屋<sup>や</sup> 女の前に置きたるランスロをなった。 在中 しき人の真心を兜にまく し」とか 影かさ 懸け 0 あ めなたに と片類に笑める 0 て、 おが盾を短く 神を女より げき露っ 受け 様は、谷間の 0 ッ |-なく 取らは はいない。 る。 阿の姫百合 17 際権 盤いの る げ が如こ 胴ぎ

残り。 守らで あす 試合果てて、形 0 勝負に は長額 と女はい 用なき が続い び、こ 盾を 眉高 7 を、 T を 雨温 過ぎるな 手さ ぎるとき 盾等 0 掲か を 形見から 抱な 1) 給金と

赤慈

赤蒜

D

き

を

0

あ

ŋ

K

げ

7

と明け渡る時報 0) 上之 を鳥鳴き過ぎ さて、 夜 は ほ

0

# Ш

-}-ち ~ る 7 あ た ì IJ -1)-٤ 1 を は 城 ギ -1-丰 あら 7 0 ず、 己なのな ラ 0 ン フト ス ○下か 1111/c 3 胸紅

歸於 今日迄猶歸るべ 0 オレ の無を連った かし 北の方なる試合果てて、行け れ 兩手 る をラ ね の指線 は一日を数 7 る人どの カ しとの 並 と悉く折り書 ッ 便车 ッ 願 ŀ りは絶えて、 0) に入る みは を る たり。 は三日を数へ Z. 十二年 のは 見るも 思想 えず。 11 皆然 82 of the

を表しる と言の 正面に たきに心を悩ませ 「遅き人のいづとに繋がれたる」 せる気色もなく とブ ì サ 1 は

厚き毛氈にて蔽ふ。段の上 が かに倚るが一 正面に、石にて 築等く 、段は二 1:3

アー

サー

6

ふるが如う 繋ぐ口で も、繋ぐ月 て、味儿の上 下是 は長額 が如くもて B なきに一とギニ K カュ 織き指を組み合は < なす。 7 履い 王等 在も 0 アは答 ŋ

織き手を変き 人にこれぞとか 應於 く右登 拔心 0 眼め ラ の手を高く差し 0 -} ス ッ 1) 1 オレ 上步 ば、 聞き げ け 4, 並な 田召並 27 あ 9 た カン あり 神変る L オレ - [ d, は 知し あ

掌を肩だけて U は 人人 を ラ は 銀貨 半 は 11 反か 7 3 して、 0 人怎 緋以 は T 原。 П 礼き 河なに きなる 倒答 0 ッ らせ F れ 窈々然 N 日々に云ふ 0 合あ F む Ļ 然と遠く 向で裏る とと 水門 は す。 照多け る 音さ たる カニ 鳴る木 L 見ながす ば ٤ と呼ぶるは返して 明ぶ。 天気に -9-危意 る。 村管 2 :Es 室とど のが変 學記述其 壁が 75 0 1 掛鈴 手で迷す 中家 15 扶拿 な

## 五

吾な徐よ覺さ は のべ 父言 と言か 谷ま を ts 出でる け 土山 を ラ る 。 作信 過十 ン 紹言 物為 ぎ ŋ ス 0 L 0 7 D < 行ゆく ツ 7 可以 ŀ ス 0 きなる其が突っ ŀ 醒さ  $\stackrel{\sim}{\rightarrow}$ は 8 勿智 (" 当 82 合あ 0 間は 間は試い際語合き 1I 師かス þ 敵手 ラ に始め れ る ラ 0 日尚 ラ " > ds \$

> --· (t 元十二 あ 像にと ス を 7 0 3. 0 ツ ~ `` 敵きみ 銀き 爱沙 Ē 0) 話す り合き 胴ぎ 父は を二 際芸 可なる 色岩 き を から 颤言 用語 ŋ 何だは者がす 2 ·展は たな 0 3 槍背 0 を

創集 か負お 7 女祭 は゛ー 同党 咂, を 不の ñ で、 懸なな 0 眼的 を

鳴なさを 事な 鞍合る 深まに けれに 。 まなか 蹄のたな ず、 る 82 は 地に地 偲らわ 十 ラ 露に 音艺 てい ぶれ 2 は ス ~ 備れたり。・・・・ な程にはあられるとなる。 濡ゅ 蒼変 み風が渡れ 惠日 " ではいるいは、 し。 F 0 何您 ・・・一点りは \$ ま 0 路をはなけ た 即し きず 条元 原語 はま あり 分れれ 夏等 0 る ば まじ 沈当 20 カン 打响 馬 110 オレ W て二流の 3 17 派手で 書く カン もば、 It オレ 地ちや 馬達難於 L 知しは な 力》 3 0 き

確 時書ふ。 数 瀬窟に 其方か 左背 世 右望 ラ 前ま 足を で 2 2 思議 縛る ヤ あ ス 切档 行 6 D P 躍物 th 7 な 5 11 ば 2 ح ヤ は 11 7 方完 馬桑 J. 口 わ あやし **巡**等 老人 ッ 0 ŀ 頭 明 を しゃ後を を 說明的 振 ぢ the state of 村空 松 1) より رجهد 也 明な 向也 -立た II-J. ٤ あ け 老人が に対 にお にお にお + 直信 事を £î. す 啊是一 柳实 1) た 物湯 11 知上

ts

٤

老人

は

眼的

前き

41.5

如是

でなったなな 一 に 迎が 消ぎ は、 哪 足がき 3 45 ラ え 0 常るの 附った  $\mathcal{V}$ の如を知り ŋ ス いてか 4 D 2 is 1 82 わ 0 わ 夏野野 父され が 丁池 11 は、 ٤, 妹を敬い 柳花 、末農 0 思意 3 は 共岩 摩えて に微学 儘き 消ぎ を追ぶ 運せび 7 問と 奥が時きの

行ゆ中家の 人とは の、可な オレ ば L とたの の、石には た カン の上之 藍紫 馬き 聞き ·š." 時草 82 は何語にいるわれは公 0 然をき と心気 ٤ わ 0 け 納る 75 分为 3 ま た J. 7 カニ 12 る 見~ 長統 程是 + \$ は カュ 盆 オレ 時等 15 たる カン 11 肺管 1 き は も追れ 容易 L 通算 扱C 質り を遊説 糖が関 路等 如臣 聞 影常 を 1) き 0 遅く け 立た 力》 が 音さ ご 散元 丁言 融か わ 前 よと る は ま t, 時道がひ \$2 t 15 3. 1:35 足市 Fit. 乗り口 0 L 2 黑く降っ怪物 1) を 似和 た。 25 1) " L -許かけ 3 光に とる。 懸け 消音 L 生る 17 L 通言 先に > 行く。 人はなる 変か It る ス 騎る と思 オレ 11 0 差さ 現意思をや 馬記 H 合が夜の點に 10 夜を漸っ L 7 はきが 0 渡き 幽空 þ 息等 れ

二はふっかぎ 知し 主管は 0 知し ÷ 0 を、 身み るべ 0 嫁き ㅁ 上之 は わ こか 時が が を 1) 1) 上次 ふる事を 幾ん 物為 きに、 ટ ことそ思 あら は カン ば、 經 、 御売れ 身み る 0 は \$ 0 十十日か 総は わ L れ き

の名な る身を石によ サ き、は 少、王智 n は 女! は 如 のわ 称い 子に倚るい れ 0 れ 0 方常 力を見て ٤ 0 ギ 深がく たび 不能の 丰 は 7 つる \$ は も見えず 埋多 三头 旗盆 き ば 8 た 附言 を 国合 であ び 知し る あらず L に蔦道か。 る 神をぬむれる 上 7 1 を

誰た衣意憩とひぞをはか 支きふ。 を肩よりないと入い 流流れ 0 頃 ば、銀箔 御堂に 起おに、 空気が色 4 る は 0

心易か は 圣 たる失り 地 學記 i 部 3 7 と答り 0 3 云心 7 3-なく を 0 床器 描象み

あ

下系 れ 拾て ŋ わ P れ 0 15 此る 17 る御泉み 赤 る の神境に立った 0 0 をきく を

> しへに強けるける日 に強矢と中たる古まへに暗きに葬る能 2 思想 は 1) 迎超 能力は き火 島か ず。思ふす ず。 祀墨 B IJ ま 逝 3 る 誓論事

> > は

。 現2 手\* 中\* 髪\* 一件\* 髪\* 一件\* をを に だ 切 か ひ ひ ひ ひ ひ ひ ひ ひ ひ ひ ひ て 王智の変象 人とは 小学 0 路车 サ のが、頻問 類は 屍を抱く 1 む 管 抑誓 0 新きア て、何處 宝ら から -) たる 0 に解文 て、これ な 頰管 7 通對 手を放 打ちち 1 る を る 記書 抑 参ら 返か 憶になった 1 3 かがく冷た 如言 す。 は L 4.3-4 -) 変数の野は んとぶい 身を辿らなづく れて、と ĿŽ よ ~ 新門り 0 ば 廊穹 7 T= 妲ひ は 黄云 次を遠すサ 75 0 3 旗陰 全" 刺り 愛的 を 途との

アー 高宏 ٤ れ まる 入はなる き一人 7 床影 には掛け 時等 を 0 カン 野が 亚产 < たる 社 が たる幕を二つ る厚き幕は總に あ カン 6 0 ú 足音を れ た。 0 戸と 裂さに E 近京 4. 1 7 F., 髮沒 0 しばらく レツ 長祭 1 F\* 垂た -C:

色ささ 續ごつ E て、赭密 變質る 進さん F. 程內 " き <u>۴</u>" ア 頸於 王穹はの合名 nº 0 ラ 立た 釋 るをとくなる。 カコ \$ なく 頓だ 宝岩 然に括ら 下是 3 0 0 正等 二人の後 0) で 変変 寛か オレ き る 袖だ カン

> 並ぎれ ぶ、人い 物态 82 色 數等 -j-は 凡さモ る 当上書 ~ 1 ti 3 " F. 何語人が カン 我常 18% t, 1.1 H 明なと

VI

げて、 £ Esh 、そこ力の 1 1." " は、王に向く る 軽にて 0 7 何意 罪る程をあるせ る を開す 頭を髪

ふっる面質問さは w. 扩张 ナ Z. あ あ オレ 1 答 た 7 ł -1)-1 は 今更 といる

F" 罪る 江 膜 あ び 11 ES 高か き 解じ 間と 4 る カン £

据は開けて、とないというにないました。 は 邪とアー 頭に戴っ 我なと 办。 上が 裏が雪の如く光るとがる。原に括るので、天子の衣はかず。天子の衣は わ から 胸症 を散 いて る神の思 黄なる 衣を際 0

< を \$ 罪る T は あ さじ と立た を駆応 許智 白き裏が F 3 t, げ 1:0 E 1 が ギ 世家は F., April 1 ヸ ば、君家 ッ ア F., 0 眉み は から 間力 臆だ 傍か を にこ 指さ す。 色 # 女经 =

然た 70 Ŋ が 前き 7 1 7 1 人是 を見る は 假 守書 地方に る。 を打り 抽ったれ な 開き出い 哑信 はとり如う 何笑 如臣

罪以 あ IJ 我を誣 CA る 何信 を あ カン

らず 中多 成り立た一人誓記 思なぎ 又意 立つを 思蒙 Cr 哲かみ 85 みきとはよ のす には 土 V 渡る 1 ス オレ ずが u ッ 0 此があれ 想管 ŀ の色は 0 抵抗

ての 82 散れれ 77 郭克 逢ひひ 器架し 又院く 難きをあ 代散るを ば、未来に あらず、 夏も 5 あ 死し 逢ふの ŋ Ł 0 0 L ı 眺点の 2 たる のかって男 V 後の 1 to は カュ ラ

しは なく へは春野焼く のみ思 恨 東家の である ぬ正学 ~ 死し ŋ 間の 111-2 を 火と小さき 工 ょし 力をすべにい レ関語 親ずれば く照る } op 事は れば、日に開く雷の は 明月 死 れるかけとなったした る。 かた侵害 と食る原 .1) リ外の浮ると 浮まと間との き

D 文家か きて玉金 漫に招 ひ計 は オレ ج. ک が為防 ٠i٠ 父は筆 I, レー

> 馬を一大きにを 死しが、書か取り き ŋ 田小 でて、 妲 なん とす るなど の言語 薬を一

書がなり なしと 炎に ロッ 為なに 0 と思る 死ぬる迄清き乙女なり ŀ 染め L たる、精の たいなるわれを 0) き かく 名な ば。時に宿る露 II れ 脆きを、涙を る る人にお 土まを機能 面影が 子の、土水の因果を受くるをある後の世迄も消えじ。感 なる 3 0 あらば渡げ。生容も知能くもあるかな。わが 脆さ ٤ Or " ~ 0 0) 珠に、寫ると 君はなり 見れれ ラ 理なの 黑髮 2 0

ず。年寄 の為な 終金り F たる文字は怪 颤 たる L げに 老の為とも 剛士 て定義 悲欢 たかなら L 2

探されを載せれたの際間な たる後、あ 右 こる後、ありとある美しき衣にわれを着飾り給の手に此文を握らせ給へ。手も足も冷え盡しな、女又不ふ。「白絶えて、身の暖かなるうち、女女、 加なく黒き布 一大病に投げ入れ給へ。――な がしき詰め る小船 一舟記 自き百合 の中にわ が続き百合を

開きかく オレ な 小学 女の亡骸 は を 眼的 唯々と 運ぶ。 眠 して、眠る 過言の 加美 服: は

る

葉の 再が かき上がる をには、軽く曳くかがらまった。 を走らす ては乗り越して行く。事候 かる表には、時ないかした 波足と共にし 権ないまっ ゆるく の如き光を放 今線電むる陰を雅 掻かく けて舟を通 は 風吹く 只一人 もせず ばらく 水は、物憂げに ならぬ露がない でリスリスリ かは を き髪 れ

たる 酸な は 12 **1**2 前は杏然とし 只能の教 < じら 標を動き なる 100 とを載し さなと、きて 木はに 波弦 カン 7 かす腕の 何等 の中に長い 彫る 處 とも しき 人<sup>2</sup> 人を鞭うつ る。教は物は物は物 なく K き は は物をもかるも見え 去さ 活 べる。 7 たる所ないでらせて 美し るがる き

排りて、 r. づく注意 He 伸っ 者品 0 8 き が、水を き は 行る電 1) 波な事が 1)

長額波蒙

ラ な き n 15. わ h 上之 0 事员 なら なり ず。 わ れ ŀ 1) 先急に 倒然 れ

0

0 た 粉 子 7 口 ッ F 力》 0 足は折 は 魂紅

快き の柳 ひと冷る 氷ほり 0 裏に、 たきと 人员 但于 を擔ぎ 111-33 む を 逃系 も見えぬ れ 7 る 究を 施克 10

-

败し

草を養るは際土 7 カン 父は 話法 0 し、半等 常記 な ば 0 我なく ラ ン ス

云ふ人のが は は み返し p と明寺 디 , ッ 音なに歸べ でいって る あ あ E 頭影 あら ŋ 礼 2 82 隠士が心さ き 事を る は 0 ラ 2 正記が 4 口台 ス 在的 の涼気 U る を込む " 人至 れて ギ と探が はまこと = 夢に ギア ると 草层 吹音 所当 3 物為

社

なる 13 9 影の たぎり に去れと云ふ is 3 腦等 のき漸 15 6 il) 女はは 心詩され くがぎ 思蒙 る がら ス

> 去さ 否を追ひ否は罪を追ふと 逃系 る 今時でわれ オレ な L ٤ 0 不少 カン 如いれ こと父は聞き 3. 際比 兎かり 眠記 n T 颐台 れなられば ない こうから る 日加 づこへ」というと を 經 る 病や た 旬 ŋ む 人の 15 0 三日から は 罪、在もはいら 颜色 は き

に盛る苦き は云ふ、病 境家吹ぶく 吹ぶく。 のう ひて走 ど V it ちに づ わ 野 オレ めがたけ 口走れ る方には ځ は確と、さは思はず はなた 酒を一息に飲 知し 0 ばず 力 0 限等 りで去る、 言葉にてそれと祭せ 7 メ 31 п 82 わ る ッ が 獨空 知ら 室とに み干は 1 便车 なるべ ŋ カン 節かり 0) 入い 計が L 人の身は 西東日 虹色 L. B 0 終さ とら 如臣 かき 気がを 花らく と見ゆい 危影 0 隱之 通か

がES

琴の爪の 要打 カン L 置人 祀 日落 果は りと 戲為 程が記 海草 る 知し ち 3 路边 は る 82 重多 天下 3 下办 思想 \$ 月音さ 蝶る げ 底 きを な 0 過すの 題あ C ぎて、 げて 思な 潛品 る 関" が あ 知ら るに る 思想 34 野の を見み き 育を 草含 オレ 翼! L オレ 0 思意 カン **疊**生 陰穿 0 I. るべ いか むに ~ 0 初始

8 け 高さ を 風など 雕藝 落ら をか 碎くる。 して居る。 危意 居る。 き た 記述る ラ が盾には п 淋瓷

力》

女然 響家女然 らく。 1 の前に 0 る模様 赤なき V の夢め にだも 女をな 炎馬 、一人の が 描為 0 シギュ 色岩に かっ 知る山が れ 断士が跪 7 4 7 居る る。 な ŋ 地は、 騎士 上 は は黒に近る て、愛と オレ 15 文言 は 信とを ッ る 銀艺 þ

斯へのず 斯くあい 像意は、 る をラ 工 12 そら りてい る思むひ 通` 1 事 ŋ, ス  $\mathcal{V}$ は盾を を 後 Ł ы ま ٤, 盾を のいい ッ 軍智 トトと の女を己っ 11 0 あら 表をなって 思な にあらは かいき 其そら事の が折さへ しと見立た 0 れる 裏多を あり 未\* 废意 0 扱い -C -0 11 斯くあい あ H Hr, る 1:2 でて、 È れい H

小二 吾さぬ あ 眠カン 石と 気きを が ٤ 重常 1= ス 渝らず 0 П 傍は ね 吾に歸り 上げげ 15 が U る 7 わ カ 千里を き す れ 7 メ 见》時等 所謂 想到 は D 0 何答 " オレ 如声 を 1 ば 又意 な の遠差 ラ オレ き 開始る ス te 口 走管 ッ 見じ オレ ŀ る人の、 は 1 たる 0

事是 があ 事をは

カン

何答 切き

切き

0 B

中 ٤

君言

を

切書

注意文 と受け 9

光》 15

が

和

さら

な

云小

た。

た

だ指 TI

此色 0

通り

右聲

0

を類

日かの

翳さの

見み

7

中

F)

西洋製

0

ナ

1

フ

を賞

0

居。深家な無常な無問を は、理り なって、教とへ 居る ŋ つた T 無い物 7 カン 記 週と小き 7 5 由い をし n 飛と來き 同意 級は 此る 際はか \$ た 無む 降的時等 生意ない。 次 6 2 鐵い 間く人が 飛び 居る は n る時で子 拔力 7 \$6 カン 拔山 に腰を抜か 新築 かさず 降岩 人が 2 6 カン ・ぢが大涯 りる 供養 6 L る事は田來まい。弱能が兄談に、いくら威張つ 元がたる一階が 學校がくから あ あ 0 E る 3 事是 時等 飛んで見せます す き 力> から 小使に 奴があ 75 8 カン あ 服的 3 知し 階が損え 3 ら首を出して 老 ば th カン 負ぶさ 6 る L **12** なぜそん 力》 がりして かとぶいこ て 別ら数 ٤ 0

こ居たら、一人 甲なし 合う切き 特き た 贈ん 勘太郎 の押が鉢とう 云ふ質屋の 立た聊い を る。 蟲它三 す 親常は指導す がの別いたでいた。 動の癖に四つい 松度し 失って、一生懸命に る時でて 79 7 きて、 計場 を表 82 0 OE の補の中に、 0 を 分光层的 郎舎か 倅 l) 捕品 る。是は命より が の庭績きで、此の は から ~== 菜品 原に這人つ 頭電 n 北邦 然是堅 ま 后た。糊太郎 無常に タ方折 き L カン が、左右へぐらく を、こつ てや 技がけ 創痕は Ŀ 勘太郎 。 湖太郎は無論弱蟲であれた。 此質屋に勘太郎と が 北に あり た 10 手を振 月芒 に背世 0 つ 行き 0 た。 ち -C: の頭を 死 の胸な 飛び 産が 菜意園影 声と ぬ迄消 大事 元 に 落って なっ 其法 ナ 今だに がす 1 カン 時等 魔 宛ち フ だがが 西に 3, れ 栗だ。 四世 って水 栗を姿 てて 太郎 栗の 7 親帮 南紫岛。 袖き 力影 な 0 ち 指認 た。 木が一 山地域を 0 は とら あ 3 上高 は 質みの は そ手 逃げ 中东 孙 V 3 强記 仕上に 家子 を設めると V . 舞きあ 向宏路警 が れ <

切 1) W 幸品 7 が 小きさ Vì 0 りに

屋や此る谷崎の きに、お 7 四よ けかたされる ち -) L てた。 れ て、 日や地方が変 其が合 面允 給なの B 着の片袖が、 ぐうと云つ を 取と だカン 搦: 牛党 伊拉 つった 菜園 袖: ŋ 十分がら を が かけて向うへ 山城屋 中夏 してい して來た。 カュ た。 大人と だに記び 勘太郎 然に行った形で オレ た低い 領点分 L が落ち ریم 押し ち 魔? -) 真熟 3

らい て仕舞ついけに 5/ はどん めて尻 とい 拔 罰る 7 る。 命えを 古物地 を見み 角を 5 43 あ 井るな を 0 人にある V た。 1117= 属 戶艺 が 仕し 稻岩 持的 取亡 た たづ 0 真ま 0 深家 ち け 排背 15 0 力 れ 0 印第 水子 はず 古家川龍 赤っに 込ま カン た 芽め 知し 押物 が が 其上で三 5 出で茂も 大だが 力 3/3 オレ 0 た事を 人気が 持。 た 作の人夢島も 82 揃き 込ん 中家 る やった。 カュ 0 怒鳴 話で から 化 8 めない。 居る 掛件 人怎 まり 3 石岩 Ŋ 水学 る。 る 2 が 込んで 大だべての 田間 飯管 あり な蹈 年 日 40 が を が 格等 を 湧わ 食 た。 ち 3 6. 0 孙 6 水 孟宗 かなると 着 排るつ 步 撲 其時 社 月と 面党 た事が をと 居る TI をぎ 0 を 古 慥をた 分泛 節を埋きれ そ

を 河か

30

ope

7

V あ

動かぬ波の上に響く。これを摩が、左の岸より古 ある。 埋るも たと習 くを、立ちならんで送るのでもあらう。 くも 6 を前に、城中の男女が悉く集ま 右に開けて、石階の上にはアーサ てる る人のあらば、 て濛々と烟る。娑婆と冥府の くいらする。 0 い。流を挟む左右の柳は、一 V もうえし て、 めて、笑へる如く横たはる。 \*・・・・に住めば・・・・」 ゆ する。肉の V 被閣の黒く水に映るのが ャ を 0 耳さへ借さ は打ち返し 四まる 豊に似たる少女の、舟に乗り 力 は 引きたるは又しばらくに絶えんとす。 ロットを過ぐる い。涼し 2 × 死 3 の見がはおけ 不浮 p せるエレーンと、 返したる綿を厚く 敷ける。思ふに襲なるべし 自然 ットの水門に横附けに流 兩岸の 其人の靈を並べ き額 を拭ひ去って、蝦其物の は見ての見のうちにて最 の影は波に ぬ。只長き 古き水の寂寞を破つる時、いづくともなく を、雲と聞るく黄金の髪に 時言 柳紫 うつせみの世を、・・・・う 絶えたる音はあ は 権さく 艫に 沈んで、岸高く 物凄い。水門は 本毎に 界に立ちて迷へ 例に たる 心なる。 附着 70 が此気色で に殺り 7 5 し他界へ行 が如こ 粉を れて、 ギ す。聞き引い 面影が するあ をこめ 世 --ζ\_ 7 悲欢 中 は、焼は み。 重電 は

なる

ļ

ンの額

透き徹に

工

1

0

顫へたるく ×

る唇をつ

け

美 る

しき少女!

同時に一滴の

熱き涙は

工

レー

ンの冷たき

苦るし 口鼻の 忌はし みも、 きも 間影 に示め 愛和ひ 0 の痕なけ せる は 恨らみ 朗問 れ ば上に歸る人とは 力。 にも又極めて 世よに

り、エレーンの有の手に握る文を取り上げて何り、エレーンの有の手に握る文を取り上げて何と不能を下りて、徹る、可合の花の中よ を休めたる老人は 王多は と封を切る 最か なる 摩にて「何者 | 煙の如く口を を開い 問と カン 權的 ギ \_\_\_ 0 手で

たせたる時の如 讀み終りたるギニ 悲しき聲は又水を渡 くに人々の耳を貫く つろふしと ギアは、 りて、 和記 腰を ···· 5 0 L -5 つて波う くし 舟窓の 領な中な

殿の上に落つる。 一大ふ。同時に一滴。 十三人の騎士は目と目を見合はせた。

居る

すると非る 是々だとい 一寸かかか から、 して來 れ -6. たら茶色に 洗宮 のて居た。 4 な な を つたら、 0 借りて置 今に返す 養主 御节 TiE 力 入らな いで見て臭いっ パ端でざあ 四省 75 取と が 使品 4. こへ入れ 魔化したか礼の す 7 収り つて 9 ts 養 て上声 いた。 なさ L ぼ から V 五八八 と云つ 來で から、 模も た 17 は何に 是記で の紐を引つ 25 所 げ 7 口名 go 後架の 質らは が消えか 3 御小 ますと 返して -) をあけ が、清は £ 200 來て上げ 音と たが に使ぶ 云つて臭れ た 0 7 3 7 が 造 中心落 一云った。 代於 ず 變介 やりたくつても ŋ ~C: 7 たら へ入れ 早 是非使か が 懸け りに 嬉紅 也 7 意覧がき 早速竹 返かさ ます 出て カン つて居た。 カュ 銀貨 それ とし たん 忘李 2 カ> つた。 出程 L 0 來て實は なり まし と云ふ 一棒を投続 を水で て仕舞 て仕舞 を二 を変え ばらく だ。 ぢ 出て見 V: L ٤, 便所に や御お た。 8

は

かい 物を臭く 限等 オレ 時には は 何言 心 が ず U だと op こ云つて人に ぢ 弘 兄恋 も居る

から

あ

所当

が

0

y.

tz

カン

考がが

1 St. 2 是記言 んとない。 了なり じて居る 色岩点 なると思い でも教育の に消費 聞き 清ま 様は御父様が買 なっ な き 人に臭い 清まに らり 4, めて仕 服が け 菓子や 無論仲がよく \$6 れて自分文得をする程嫌 て、 事を り出る れて居たに違ひ オレ ŋ n 自立だ があ から E る。 を 6 ど 75 色鉛筆 れれ 舞芸 から 始言 U 以為 は カン 0 も、そん るる。 なも 込んで居た。 見るとさら見えるのみ 7 ない 是記は 7 初 Ch 0 な た。 考かんが なひひ 将来立 1) 切け 6 すると清 兄にさん 何恋に 婆さん を費ひ な は 不公言 きな つて な依怙品 品属日は恐ろ 其時 とは 迚も こんな婆さんに 御物 か成な なる L TS け 平であ B は吃度落ち 身之 から別段何 役には たには造ら 清楚 上がげ だから 4. れ 0 田島 は冷か だらう がなるく は E. 共元がくか 世世 元 々 なさ は ひな事はない。 立たな まし ż 任 は な 勉力 ず 中 してが派 兄をに 身が 振 L カカナ だらら。 る な お: 强 逢つ 聞き オレ が から た 男を 4 p と云ふ者だ る をす 弘 Z, 隠れ 6. なると 0 な ぢ ては中 て見た 6. ٤ だ。 あ j あ 構築 0 カン ぜ 0 思って は る時報 人だち 一人で ,る兄さ 全く変 つるも ひませ と清に て清津 だ。 ~ f 藏問 然がし と信 單なに 御智以 兄点 \$0 事是 清電 オレ

だ。 しら 只管 手 車 る K 相道 、乗つて、 か 立.2 K 0 な玄明 關 ある家を

さい

· 150 ~

何产

もなせせ

Li

->

た課では

な

向京

際な

なく

御

6

5

屋中

云つても質め 西洋間 つて、心 ですか 女気ない、 支貨 は y. ŋ が持てる様な気 ¥. たから、 清意 で並然 何短光 决定 な に答 から して カン 所生 0 は あなたは of the 御知 置 が た。 7 練り 清意 綺麗だ そん 居た。 なる気で た。 0 4 西洋館 返かし 7 た。 初 澤克山克 どとこ す な ぶらんこを御 れ 其る時 ると、 所言 th 3 ď から 居た。 でい 6 が が此女は 賴的 重 日本建 欲证 うん置 好力 あ 家な 杯なと だ。 又對 どう 0 かなたは き Z. こしら 、 物でます 根です 勝手なっ 持つ 为 かがほ カン な オル VI た。 念か 全きた ill.is Ų. Jy D 何党 4. 計場 清湯は 遊 獨さる 不用であ だ C ると返れ ばせ、 たからち カン を獨と 强記 なく 何定 0

だ

30 子・供も てになった。 望をみ だと 切点が 不 カジ 何信 清美には ff:1-金無暗に云ふ 合きせ な 死ん カン かか 4. 英子 是記で から け おには だらら んない を貰ふ、 CFE 五六 ¥. 叱去 年党 だと 時長人 思想 たは カュ だららと 0) オレ る。 思想 間野 御物 って ulp, 釈る 哀は 思を居るた 共る れ とは か 態で暮らし だってる る。 暗沙 苦に 可哀相 峰をす ほ 出 别答 力》

観りせ 緑き 碌さ 始し が好す 色は が 只然役に 切.13 な き 程碌 観点を あ だ 11 兄声 0 0 行り て、芝居 な 計場 B ŋ 行 が品屋 なら 0 、先が案じら 力> には オレ な を見る 宣\* なら 似和 0 生い 慶に、 Z 店る な きて 书 れ 7 0 れ た رم 居る 女形 御厂 ぢ 此点 0 る ٤ 覧え 兄声 が V 弘 形式 無也 計が - Laks 0) 0 は 刑り 0 通過 から n 6 は でかり る ŋ 0 あ な 0

رواي

が

打击

Z.

兄声

實業家

孝なだ、 なら、 さら たく がって 形性 75 す 心点 な 病質 から \$6 大層を 來き 5 死 れ 気で で, 0) 口《為意 礼 死し 大人 角空 さら 82 思は 二三日 助骨を 死 カン \$0 1 御前 たら くくす 0 親为 0 な 力》 だと 前臺所る かっ 撲が さん 例於 ø≥ れ つ ~ 様う 云小 つて ふ報知 兄さ が な 투병 ŋ 大寶 ~ がお 力> \$ そん 雷等 6 おれを親されただったと思っ 横面を張 が 行い 0 10 返が 來言 創設 新治 V た。 T は見み か を 居改

居る見み

が 樣

駄出

なんだか今に

分から

75

れ

ば貴

11 \$0

基大だ

月的

だ。版だ

日的 y. 36

だと

口線を

だ。

て

0 カン

ぢ 6

は は

何なんだんだ

世

82

意識さ

が

妃

op

ぢ

ととう

٤-=

人気で

さら 間が 手 をさ 日かな 三みか 婆ばさ にも解か に記る ふ通信 何常 下げ た。 弾は 餘望 た 其言時 女は E 15 3 L 0 却个 作るに 前走 頻とが 割わ 北 て吳く だと 生 らは 勘當さ 冷 1) る ریم た 礼 す が きに B は \$L 20 5 位のの 愛問 て、変 7 た رمېد 聞き 此清と ぢ どら ٤ 35 of ず は オレ 飛" 沙兰 THE 零落 由思 カン 5 が 到答 想を あ VI たく 割時 怯! 化 3 車品 L 緒上 ま 方だが な待 る積る 0 居る < 人に好 此る町を 不多 ŋ を 0) Inla 眉鱼 勉广 た 暗梦 心思議 が か \$6 30 力 る 3. 勘於 間边 ら 駒を 呼る B 出了 あ رعد 下げ な 下げ Sp L 0 れ 彩光 女が -(1 んま 女に ぢ か 當す た。 を た な Z, か 擦たきつ 何等 は カン いなる変 を 150 F から て居る 易 無也 製きお 兄虎 怖は 1) から `¬ 觀 氣意 怒 3 だ 0 76 居る と言い 婆はさ 泣な 35 よく N 0 会村 0 れ 沸ぎ とは け から 当 访 が 立7= を de -が た 解上 な ぢ んで す 重 0 非心 年以來於 元 悪太 思想 ریم 相言 がら あり 常 つた。 た 3 來記 0 様き は 1 時幸た 女 130 音い 力》 \$ る。 75 あ 附一 嬉れ 斯科 cop ら 11] 3, な 力》 3 眉み 1-2 Zi. 變以此方 瓦台 此方 便家 け L ぢ オレ

> が 36

る

カン

れ L

L

物は

9

7 8

る

様ち

に見え てんな

る。

小学

少々氣

嬉れ

しさら を製造

初

オレ

0)

旗陰

朓奈

0

112

分元

力が

8

は

だ

から

-

カン 婆は世ららない。 清潔清浄性が 所言や る 8 7 0 思想 外台 べい てく 17.0 た 何贷 嫌 0 0 TO Ł 居る b 味改 6 だと な 0 思をは 清ま 他た る が 0) かっ 答言 45 分別 時年に を から 不多 が 好心 易 から 5 時岸 称 る な 却合 少し、 な事 なべ なり 御二 0) カン 氣 が あり 性な 常記で を云い たは 0 端にの た。 買きつ 好心 かけ 様さ 0 政治 氣き It's 70 すご オレ 時事やは 极 州 6. オレ オレ る 御氣 1t 11

る。 思なっつ 不事時等 湯いれ てく 世色 母はわ を持ち 2 折台 は が 品品 た。 オレ 思な 子二 死し オレ 2 0 供 んで は 事 您完 自世 水さて た。 0) 事 4. 分流 最大 只是 4. 夜ま 6 だと 食 0 3 0 っまら 小った思なっ 間まな 75 U から る。 ぜ 物為 12 な 愈 は あ 計場 か寐て ~ た。 腹部かん ŋ 0 命影 には な £6 0 そ 大流で 酸よ 計量 カン Z, 居る 川沙 費きつ 世 を な 香 紅言 要は 间加 多 がただと 作か た。 愛い から 靴足袋を 他先 焼き る 粉 可加 を 0 0 0 T 香で仕し買か愛にに た。 カン はず 買か 変は Ł

の前に 題。 いならば 一言 何答 免党 も縁だと思 續 同意 新體詩 かつ らない。 事だと思 から て仕舞 たら 起さ つ などと 生徒募集 どら 0 规章 0 た。 規則書をも た火策 水で て 世 米の廣告が出 2 ひ物理 6 B る 行ある つて と是れ なら すぐ 理学校 るら て居る 何答

0

方は 年沙間光 可笑》 一つたら まあ ないか 便产 いと思った の人並に他 便利で ら、暗 あ 5 ・卒業して 强 が た。 順見 苦く は 然ん 情に V 仕舞つ たが を 0 云ふ器 別る 8 献な者で、 下是 たち \$ から 自じ分が な 勘沈 0 面党の 中

る。 は 四 何严 -逸ん 36 れ かい 師儿 ある中 は 用き 以い 此相談を受け だら から 田倉 一學校で数 5 7(10 八日目に 是も親 何をし 學問 つては ٤ 行。 思を かた時 考於 どら 譲ら ようと 校長 の教 ŋ G. だと 無む行きな 云ふ 何色 が け 呼びび A ¥. を が -あ 不少 な か相談であ 行い 7 カン 0 崇っ 來き つ 8 月給ま 教師 た。 な た 節 カン 力。

7 35 あ 受け た以" 上 は 赴中 任 世 2 ば なら **\$**2 此る

High

立たっ カン

日ひ

朝沙

から

水で

色々く

10:

話を

4º

支

心。 圖って 所でき 所に鎌倉へ遠足した時計から東京以外に踏み出 年农間 が仕ず 事を 5 75 んで た 見み は 東島 る ち が ない。 は る 京 ٤ 四半 所 0 な なら ると海濱で針の 居る 聖学 192 11 此 は 大流變分 一般的否氣 かからん。 12 あるま に踏み 只たいの を な遠くへ行 引き の発程を して 40 排は な時代 ずに 出汽 分らんでも 小三 計場 ŋ L ŋ 小克 É た 節為 12 言を っである。 あ 0 さく 力。 ば 0 な ね な町で、どん る。 は あ 只な なら く見える。 ば 2 0 今度は 同級生と一 困まら なら 76 尤も少々 れ 度と ない。 生意 The same の生涯 鎌倉 な どう 0 オレ L 聞当 人と 地方

町等分 当じ 清の郷 自じ迄等 行くた 6 ۲ L 慢売を 家を疊ん 慢光 持もは カン た 0 ち を 5 事员 TI 出港 屋や アル U B 自也 変と K す 图量 あ 分がと 折针 を買か 聞會清潔 つて る。 -Š-6 居高 居を カン は 0 力> た 閉心 額當 獨公 3 \$6 杨 宁 が。 ŋ は存外結構な人 を読る カン れ ŋ オレ さへすれ B 当し が小き を前に 清の所 分記 Ti 0 闘か 今に學校 施書 5 82 3 係 のて一人で 明は 語 を封修 い時寐小便 夫記も は 何彦 6 折なくけ あ < 世紀ので清の 學舌 色之人 れと次 代意 度と 0 した事を おれ 吹きちを対すると対 る \$3 0 主 から れ

> 主人に相談 0) 様さ 7 面高 考かんが て居る な ٤ *†*-0 自じ E 人人 なら 甥等 為 甥

田谷には第一番には第一番には 符言 夏等 体学 てやら 妙等 で、 て居る 合 まへ いて た。 坊でつ 河に なな額 居る 愈約束がな 居る 行中 そんなら、ど 卒業さへす 的が食べ 所だか 初意 孙 ち を持ち 來 た。 のには蛇度節 を do お 問と 宿き らっ 鹽屋 \$6 皮だ。 まだ坊は ね 何言 れ 給 思って だとと 7 れ 何い時つ が欲は 居る 餐が 0 は單筋に當分ら 極書 來た れば念が なささら ぶつ ま つち 家ま ママン ろと ち 第 関いた 北海向岸 カン 3 事には つ んのを見て いしと B る。 E れ op 一方言で 見當で 行く を頻り 76 0 慰 持ち 箱は 聞言 もら立た 何德 2 力し 非常常 ٤ 根如 然だと を 83 ŋ から 呼よ 心地き 越發 £ 434 遊慕 ち 儿为 なに ぢ 漁な は持たな 3. 40 de 当 术 風か 0 つて聞き げに買か 歸か 州を き と云ふ言い 0 家 聞き はい意く 裕さ 30 き返 41 人を れ " 1113 いつて来き の行 大流で 來沒年沒 飲食り ない。 馬鹿氣 大をつら 力》 なんて r 45 F.T 国主 に通りい 氣管 前さ

郭 小さ B 0 た。 只た 36 op ぢ かい 小湯 遣を吳 れ

財産を片附 受け 居る 汽车 代信人 おれ は K る B ٤ 12 どうせ だ。學で あ 0 中學校 のつて 人 7: たら 13 な 力》 る 一問を の正落を でい かい 0 は 亡く 兄恋の. 分党 月はい た様 とどう 行师 死L U 牛等等性 がけて 小川町 旋で 出すに極まつて居る なっ んで た 力。 兄をは 前次か でも 人など は 厄介になる気は な な を二東三 大元 から け け た。 0 で、喧嘩をす 任地地 何您 る す れ れ ば る。 ば 六年 金満家に譲ったかいかっ る F か會祖の が宜か なら ならん。 L しても食つ 六月に 3 出場なる 文に賣 日的 0 共産を呼んでい な 事と PU らく 0 を 7 頭を 月む 5 正される は な 压力 す 九き 大龍 前沿 0 仕し 0 カン 0 5 36 兄は家を賣つ 0 様さ 向弯 下さ な とない れ は 返事 の支店 知 げ ま 井市 れ 15 から 0 商業學校 残念が 此礼 話わ 清まは 方特 B 家に屋や 來さて U 向慕 な な は 76 礼 東生 は大分金額はあ うで 向空 け を あ \$ 力。 71 出程 京等 保護 してく に日金 3 ぢ 敷に 0 0 12 L 先艺 登がばな 何祭 つつく ~ 私と do た。 2 つた \$6 は た。 ま 何先 を れ

> なら、 知 が御言 75 今はで カコ 續 田宣 年亡 相言 少さ 來き 續で 3 が出来 取さ を 取出 te B ば見き 0 0 答がだ。 を E 0 家が 婆さん が出 きり 來るも 5 114 はなかに 説と

7

ちに引き 云かち 川き来き 奥さ る気かか 作売の け なく た。 が して 为 45 行く先で 兄を信え 厄介 る ٤ ま た。 持て 入い 安下宿に龍 気は毛頭なし、 存 此方 L なを御賞ひに かれと云つ 清ま 親比 だと思 年势 お 甥答 満まに れ 度割さ 排は 身の 來 して居たか は裁判 0 なりま は 兄の 京 ï は 斯様に 聞立 0 今日の 3 めた ね 甥多 たら、 馴れれ いて見た。 を背 を仕 ば 7 所は 난 場合知 にく 兄言 なる迄は な Ŋ 0 5 365 直流す たがが だが ٤ 6 It 分的 だらう。 書記で先づ あな 夫流 ぬ始 -E-13 無也 他た 無論連れて 附 ``` 今迄も清に來るなら來 -j-オレ 人污 た 末き 來さて 清はは どこか いて九 1) 化 F, たが 82 0 が御 次は 此が 甥の屋や d. の定介に ٦, 假合 今日には 111-2 V 国産 どう 前 0 L 所下り窓田からなかが た辺距 素公でも 方が、 र्देड をす 7 6 を 公言 下女奉公 -}-な た 礼 8 力> 持つ のは清津 應ぎ F 3 Lit 易 差さか オレ 3) 四三 を ば 事是 沙 る 0) 型で 甥窓 沉淀 排 山 8 3 を

圓序 田产九等 0 して だ 共活代語 勉公 北 を資本 IJ を 7 112 は 前点 構架 ŋ 兒高 どら 商電を な 下げ J. the ぶつ 水準で 簡点に 3 使ふ

が気に 立た 兄き < B 通龙 つって は決乱 村芸 オレ となっ 感光 ŋ 新橋 逢高 カン 人い -) 13 の停い た んと た de de かい カン -[-IJ 思蒙 ら 間外用性 3 力だ。 正品 場ば 0 使し 異常 禮を云つて貴 たが、 してとを 川ら 分为 何完 油点 なく 力。 0 例だに れ 引むき たき 形是 似ぬ淡泊 り見らけ [1] パって置い **旅**4 清に渡れ 优高 貫 た。 はんで は 其が後 三き日か た。

として い商意 きでな 使品 る 7 は THE どら た。 ريعي む ديبي n 0 ばニ 張 オレ ば何色 ち は で がやれる器で 礼 今はの 年祭 賣る Ope な 六 ことに語學と 間然 なし 4. か Ħ 様ちゃ人の から記り 1 圓 出 は 來る。 间急 から、こ 0 7 が門 担方 な 面党 六 倒くさく へから 來言 前き から 割わ 百角 な 生 なる 就 摩査に 一川こ教育な 來 7 4 7 金で 年に二直の 年裝置 1) t か オレ TALL! だ。 L な 間堂 一生懸命 を ويعه 勉強の 受け 賣い オレ 回発で る B 外

あなたが

年をとつて入ら

0

op

れ

澄す 7

を洗さ

す

ま

どう

カン

0

7 す

待非

2

7

8

切

ij

7

斷

0

7

ま きら だ

仕し

から

だま

4

來學

0 0

南 45 九

す

から な

6

お

れ Ļ,

11

嘘き 社

を

が

嫌言

六节

カン

役なな

前き

思想

宿場を

回到

p

0

財き 婦か

们

送される。中京

九

73

が

かっ

な Hi.

ぢ

40

東岩

ま

昨らで

0 7

が

膳態

持も

盆気を

下げ

給き仕

な

が

K

P

つてる。

失影

明<sup>る</sup> け 笹でが は 0 居る 毒炎 笹き る る。 笹さ Ci 笑つたら眼が れ が あ み L き た ますと これ返って すと云つて旨な 空の 清上 愛さ 底 夢的 do が た。 を 突つ き " 食 き 下げ な 拔が女言 口多 3 を開いて食っ H が 爾麗 た常う V から える。 越後 を TI 6. た。 場は 7 7 \$

8 開き 道中を 0 れ 0 る は是れ 水泉を を 提げて のも茶代をや 7 を 0 田一 を L は 引心 たら do 番茶だ L カン 來主 V 極 5 3 た な 茶花 0 は 0 0 だ ズ は月給を費い だ。 た ま 餘幸 3 " を を 150 狭事 れ ŋ de ク V 粗さ p 汽き車や だ ---を一 所t 末 0 る 田舎か カン 四十 事物はん 7 為る 7 ふん 同意と 6 無かいたとろ + 鞄 取と 0 汽き順発 Ŧi. カン 2 ŋ 毛繻子 船艺 だ 圓影 だ あ 程步 L 0 う。 扱か 婚に E No. 屋や カン 0 懐え 切き は Fo p やらう。 聞き 構なななな 符代 に入れ 人是 れ 0 す 押物 40 ばなな 見み 蝙蝠が る を し込む 7 ぼ 起文 Ł 6 居る 勉公 男き は なつ な奴勢 逢<sup>も</sup>つ \$6 門をは

居る 此方が 力。 中途 顔が は 際が 7 ~ な カン 行 ようと 五. 面言 カン 直覧れる 7 け ょ を な 飯管 F. お 至 思想 徐よ カン を 祭 2 つ 濟す J. 1) 0 た。 たら、 程という 10 役き 7 田岩 通信 L 一等だ。 To て、 が、 cy. 女は あ 學於 ま とで に障論 校的 變 飯や をな顔をし を濟力 是記を し。 出歴か た 是記で ま 1

粉つた。 今はきたま 3 海デ を見 つ であ れ の分別學で た解じ do を教を より 前き た 載い せるんだと言 7 が 0 員 12 名は刺 海流 令ない 途上時等 居。昨常る日本 あ かい 世で る る 中等 0 p る が高くつて强い み は た。 社 んな此門 10 きのふ此敷石の 車でで を から 色等 0 0 ٤ 出程 勿體 L カン の黒糸 門之 四上 乗の 出る。 小倉の 0 7 カン 1) ぶつ ら玄陽遊 角かと ŋ 40 込ん 7 を這 0 をニニ 0 の制服を着る 校長室へ 聞き 7 たら さら 居る眼や け 力 -な音と 人い 0 た 0 何だ なの L 上之 度と は 大智 カン は がす を車を 曲章 き たか気を H まあ が 行い 御歌行 大震 通言 T が 其がと が居る。あ 餘よ た生徒に き L á 大汽概 C. 2 つ 狸な 精出 た。校長 な 味 0 たらす 0 校長は 歸か な手 即党 0 が悪く 1/15 7 ると 0 して 0 様さ 澤を少さ山えし 放き 見気管 15 捺衫 かる は は 50 は 5 だと話法

教は見 だ。 宝 張り た 面当 附け 倒与 な 11: をす が ま る より 此解合 をご 日加 間常

此意言でも暗然の 外に なえ る 礼 計はら 砲ぎ云い中きか て、 先ま 校か 电 なも な ふ様等 カュ L なく 1/2 5 h ら是記 V 0 た。 田だ 個 4. 加几 から教 0 人に には 0 5 から して見て、 0 人是 を 事を 松がり 12 初 減多に 人先 0 形色 が とて n 15 德二 つ位は 月給四 無も暗蒙 2 は 育 他化を及ぼ を だがら 勿急流 12 ま B 存の 82 がが、対策 口質 大能 田田 特別に 15 れ 追なく 24 法外 8 す 來き なく 込= 利け 分 圓別で る 似 W 0 75 んで 加加 だら さ 生ださ た な注文 は 7 時じ 4. る 遊は たと な なくては 減沈 B it 0 いて長額 置お IJ 近る 5 0) 行い 時に \$0 間だだ 思想っ カニ 模も 開き カン れ 思想 腹片 へをす 範法 2 貴為 6. -}-る。 た。 な川合 教は 北は 7 が 御淡義 はうとぶい た T 積る 0 30 もってた 様ない 校舎駅ははかが 13 様な無鐵を表する 居る 1) 者に 學問以 てば 12 た だが 來すな が そん が 0) を 誰だ (97

首を出た 車をなり 見て「もうお別れに して 杯溜まつて居る。お 破ようと小さな壁で云つた。日に 涙が 何だか大變小さく見えた。 一世 しで泣く所であっ は人ら いるとなっち べて た時、車へ乗り込んだ を もう大丈夫だらうと思って、窓から ズックの革製 振り向いたら、 間意 と云つても中々承知し 物 着いて、 礼 なるかも 屋で はなな た。 鞄に入れて吳れ 汽車が除つ程動 かなかつた。然 へつて・ 矢つ張り プラ 知れれ 來 ット ません。 礼 たぬは 0 り立つて居 フォ 顔を 層が しも ٤ き出だ 場ら 2,

0

大森位な漁村だ。 人は乗つたらう。 ない。 な ٤ ₹6° きら 漕ぎ寄せて來た。 めてゐる。 て居て は此所 出来る 降りる 野慢 眼がが 0 一番に飛び込んだ。續 人を馬 日が強い 量な所だ がとまると、解が岸が \$ む。 船頭は真裸に赤ふんどし きな箱を四つ許り 0 ださらだ。見る 事じ かと思 ので水がや にしてゐら 事務景に 尤も此熱さでは着 つたが仕方 開き いて五 あ、こん いて 光る。 がでは 見》 から れ る

屋とか とつ. どこだと聞いた。 た時 揃ぎ な町内で 立つて居た鼻に るも あ 6 4. 行いろ んで流ぶん とぶつた。気の E る ye. カン op ちへ來いと云ふから、尾いて行つたら、港 7 to き なく 15 0 岩 い云ふ宿屋 か。所へ なつ お上あ 出だれ なつた。 の解に、中學校の たら、 の革鞄を二つ引 ち L た。 一がり cop は つたれ小僧を 妙な筒つ 中學校は是 門口へ立つたなり け なさ 小僧は 宿屋を おれは、筒 利かか な 連れて來た。 いとない 0 82 1:8 き ٤ 田小 B ぼうを着た男がきて、 あ 茫 が 戻さ きたくつて、 開き 0 含も うら 1) L いて、 から は -> IJ カコ ぼうを着た男 來 變なな り汽車でニ 0 ま ¥. やな女が聲を 中學校 で上がる 知ら た。 顔を 上がるの 中學校 猫さ 知し 82 0 なを教でが 奴があ の額程 らんが 里り許易 して居か そく カン から ŋ かっ gr. 力> 0

5

乗り 一寸用達に出たと小使が教で離るとなったというないできます。 どろと五分許り動 た H 停い車と った三銭であ れ 込んで見るとマ ば 場は ならない。 すぐ る。大流 知し 道等 れ たと思ったら、 理机 ッチ た。 人から車を傭っ -切き符ぶ が教へた。 箱と 切意 切符が安 も譯 様な汽車だ。ごろ なく買か では一個で と思った。 もちゃ 随分氣樂な って、中學校 降岩 I) な は

5

す

1

たが、

中々寐られ

つた時分、

な笑ひ

軽が

聞こえた。

4

計場 15

ŋ

ではな

騒ぎ 寐山 き

なべ

下門

の正信信人総

積

世城屋と 思なっ 質量の れて 宿山 た けと 制太郎の屋號と同じだ が 云ふらちへ横附けに 20 草臥れたから、東 る 草紙 į 0 だ。 校等表 けた。車大は成勢よく車に乗って宿屋へ連 車に乗つ でも から一小面白 山城屋とは

还

思なっつ 京なり が、飯管 た。 てゐる。失敬な がけに覗いて見る ら 前だと答へてや オレ な 何だか た。 がら下 いて我 だと云つたら、 から下女が膳を持つて來た。 った。 熱きく は とぶひ ざぶ から、東京から 11 仕方がない Fig 一階か 下女がどち 慢先 い所で御座 りと飛び込んで、 つて ながら、 して居る 居ら のよりも 階子段の下 奴当 つた。騰を下げた下 生物に オレ から部屋の中へ這入って汗を と涼い た。 革作 から御 v ら來たと答 地を ま 大分旨 嘘さ ريهي みんな塞 がて せらとぶつ ない。こんな部 さらな部屋が 地り出し すぐ上が の暗い部屋へ 出で 湯に うきやあ カン 部屋は へた。 った。 入は なり たはは がつ れとごふか つ 給仕をし た。歸 居り 澤院 すると から 案別: っます たと 前

弘

0

是流で

12

75 事系 け < 8 あ る。 然 し際意味が

な

**\$6** する V 0 君家 感 なんて ち ても 働くのかな 九 行っつ 相談 3 中 山嵐 云小 17 見之 0 ま 杉 てた。 識量 0 90 7 主版 T3. 7 あ Z. 数きがく さい。 4. る 0 0 77 0 失いない に向家 残し 主流任 忌等 然か がかけ K L HE 7 白墨を持つ 呼ぶ 誰だ から FIR U カン 山島島 5 (7) 附っ 來てご 課な業 ٤ らん、 け 開拿 5 和ぎ は VI を あ 敷きな 验量 0 資常 入い

出でだと めるき 歩ほし 下沙 下沙 大龍 婦か 學が 校っ IJ とであるな 並統 た 0 見み 門を出 は 張さの 思蒙 知し つて、 礼 も見た。 た IJ がなな V 人間 す 落か切が 0 0 ち を 10 カン る。 職が 行き 山城层 除心 印办 分范 可哀相 が覚問 より 歸ら 0 狭い な 立当 0 Ħî. うと 近派で 見み前き 萬万元 方きを 弘 0 た 建艾 思想 を 0 L

より

居るた。 L 這ない 間ま る 0 4 から を見ると急に飛び 0 た 直まか 0 - - -中語 ら、 衫 頭當 だら 步 fi. 礼 主 型で をつ 洋電視で うう。 事を 帳場に 11 は 生意 表ださ 0 た け をな れて 字に寐て見た。 歸於 に残って た。 一階 脱めい 2 c から 出程 靴らを Ł 此品後 で -(" 飯管 下げ ま 浴点 女た よだこんな立り た 当 カン 食は 6 2 味 御かい 枝に 上あ 7 が 間等 机 立派な座敷に開がついて 75 察院 3 門堂 持ち 2 と、御部 かから が 7 を を造 オレ 座 座が板だの -0 L

に解て んが らた。 3 惠智 夏なっ 0 な 75 頭を 書かい は 0 居る いふ着 け をかく 力 を 机 心能 食、 杯包 7 板片 11 p 文范章 つて 今は日かは 施館 有影響 間ま 思むつ 師し 0 た。 た。 が 力> がま、 居る 0 ち 6 校的學術 大信 能ごと食ふ夢を見 茶された まら 其方がん 早速清 ŋ ريع る 0 图意 だら 75 19 を 3 は 行 た。 所だった は 5 Ŀ 力 狸貨 圓念 つて 又多 15 手 字しを p Sp 紙芸 昨夜は H 香港 船が 0 を る 所があら 山思 發 Ŧî. D あ 頭き 力> 旅ら 題で L 7 V \$ て死に 7 な 曹原 來記 な あり 陈言 れ 2 4. do 贩字 カン 9

給言を

死之 れ

念だが五

茶れ代

を育み

して B

移う

る な

0

カン

かい

\$

ま

事

利的

所言

は な 0 だ 6 ۍ ر 会に 色々く な事 を カン 7 opo る。

たさ

様う

成程と へ行け 屋やに 上きの 明さら や最高 な 旋芜 持いや する して だ V U 眠る手でら ち 0 今け かい + から始 力》 を ye. 0 10 氣 紙ない は失敬君 Ha 談だ ば 五。 僕尽 ريع る 6 聞き 0 0 老 から 見み ち合き 極常 が る 積電 承知 63 服め て見ると IJ か。 80 から 1) \* 1) ナだ 世 でら移う せ 7 開 L 寐中の 0 から た あす ばすぐ 3 た。 ただ。 今度は夢も、 で度は夢も、 3 た。 学也 カン 11 濟力 しと一人で 汉心 17 あ 12 郷ま 移つて、 此からなる 別段六づかし 玉葉 0 た だら、君 ち 0 HI 0 最高に 來き つて で大震 外想の 僕が 計画 る。 0 と人がか いに独身 11 7 早場 ¥ 行いく 治 4. つ迄さんな宿 明事事を ない。 んで 7 方写 7 下户 かい きな路 3 福 居る 水が 來た。 40 6. なささ た。 上がが も見な は思い 學がくか を問う 月ば

見て居た。校長は狸のはや出來ま L オレ りまし な V: よく知つて だと思 望ら 來ま 茶代なん 0 出で IJ 旅費は いつて、 がて、 様な限をばち ん、此解合は 巫を な なら、始 今のは只希望で 足り V 7 ع 0 なく だっつ な 型, は つつか け よく知 75 7 B て、 れ から ながら た 0 ますと云つたら、 ばよか 也 0 \$ 何し 成为 9 て 嘘を 笑っ 場 7 あ 杉 0 カン 居る る、 れ apo 力》 た。 た。 さなけ 3 0) 通り あ 飲なを カン 惜空 Z 6 な

を受け べてみんな腰をか 見み世世 地り一人々々 が 取 からす 物物が 4 0 と廻な op か 腹影 る内容に する。 念の入つ なの 中し から、校長 應言 來きた け 無対見をし 合は て居る 喇 もら 真影似 叭がが る。おれ 行つて解合を 部屋の は 0 れて 鳴っ に尾いて教員 のは差し出し 大から申し 同意 腰記 十五人日に 周は国に た。 が をか れ 這入つたの 教はある 何完 しく返え 机 たがるからから して数 经所法 を並ん かなま o T を見み JE 方は

色岩いの製物の

思い男が居た。大概類

かがない人は

将

世

夫から英語の教師に古賀とか

るも

だだが

男は

着くふく

九

て居る。

行い

助

民なさん

Z

さら

ぢ

中

あ

0

人

は

ららら

75.

ŋ

0

にあつ

北浅井

おやち

が矢張 だか

p

透り井

江西姓の

かと清に聞

心是 の為に 當ら人

そんならずに着物も

裕も赤に

すれ

居った。 の様な優さ 少し いくら のは 學の卒業生だからえらい人なんだらう。 る まつ 挨拶をし ので 此暑 ~ 0 是は文學士 少等 か薄い地には なじ ٤ しい露を出す人だつた。尤っ いのにフラ は たら 文學士女に御苦勞 の了見も察して見るが 同じ所作を れ ちに教頭 たくなつた。 ださらだ。 相違なく ・ンネ ツだから人を馬 ル 0 の襯衣を着て居 な 15 な服裝をし 繰り 向宏 らは 上上 ٤ B L 云ふの 施に 心には 7 たもも 度で いた 極

見たら、 市心等 同級生 大使須能 こんな 衛き ざる 唐なな 茄 禮! 來! ずらら 子が て哭く たのは愛い た。 Vò 0 く藝に気ぎ 向むべ 5 V ; をつけ か。 だと心中に 扇ガラ を御お だ。 英語 なの 涉 きもも 15 昨日御着き一 是は、選し ŋ 礼 か をは お 面言 を心得 が江戸つ子 食だべ 構で せず、 0 ts てやつた。 オレ Ł もうら 教は は此 ハ、とぶつた。 ŋ 同器 ち いて見た 3 111111 0 大方清も から、 唐游 ぬ奴の所へ 時から此 オレ る。人が丁寧に衛令を見 もうら 大分御関精で St. い毬栗坊主 か あり 数等の なり · (i) あり た。其ほ せて なら江 らく 江元月 夫り 漢學の先生は 御治 君 着くふく なりは を食つ 無資産 なっこか 事 が 知し は 嬉和御 功き 戸には生れたく 3 化 あり た透綾 んだ。 主に 誰だが の事か た研究 國 IJ る の人と な か: 期間た れた人を見ればい れるん が、 7 人々々に就 遊びに行くも 書學の教師は全 カ 4. との 今以て の初織を着て、 清まは だと思ふ。 大流で महुं だらう。 0 と云ふ渾名 -6 悪僧と云ふ ラべつに辞じ 門業 笑っつ もう授業 せ 知し遺源 のが居る そん 遊びに かか

ねる。

あ カン

とで

間雪

いたら

の此男は年が

イが年中赤い

るん

だ

きら

だ。妙な病気が

つった者

だ。

説明では赤は身體に薬に

読

へるんださらだが

スら

だ。

Z.

が赤赤

シャ

宝を掃除し 中意は 九 思念 山原 た時間 不った 蛟か 思想 0 出 な 御智 ま 平心 0 つ 4 る クトゲ を 0 訴急 を な大人 商をに 妙等 から な ば L 慢を < 人で pax 人い 御物 カン 75 ٤ カン 賣 が茶を入い 人など 時じ オレ 12 カン 1) 运车 校覧 角で分 **時過迄學校** 履行 り月給で買 B 0 内尔 3 居る 茶を 近ま だ が 新品 々 留守す 云か 面也 御二 然だと カン あ 力。 ŋ 目的 重 虚 規き カン 2 るも カン 3 0 ぜ。 則 5 11 オレ 担 は 8 け たなく 館か 通り 重き 5 3 た な な ね 0 社 る様 應問 御馳 と云つて ٤ 云い う 5 ŋ た好 檢以 から か Ì る 待 + ら詳証 40 3-かい 3 世 0 定をす 知しに 間だだ 7 る け つ ٤ \$ をす てる 宜言 から 脱り L 0 なく 1) 僕文作 133 まし な 90 Vi しく 仕 ほ 8 玄 分流 事をはい事を を 愚だだ 君就何您 40 0 n カン かゝ 0 < が Z 人い, 0 7 題が た 3 ださ 0 亭にれ カン 新光 連な

倉の大き < あ ま 3 0 る。 ٤ 世 40 嫌言な を 頭で分裂 るなど ま る た。 何でで あ を風流人だ杯と明中を被るかな 門がだが え始じ な W 71 だ V 4 な 無空時雲 實らは を被認 6 人で から だ 云 杉 風流人なん の意 た 答 0) 0 2 8 お 外今日迄見損 0 オレ 下讀をして 易 又等 に飲む を買か W でい を見物 茶を 12 を 御治 飛上 旦怎 な らべ 3 2 は つら \$ 礼 見み 様な気 好力 そん かと真 知に気が 此方 た事を 0 受 茶を 國 で 道智 まへ は H 面也 てすぐ寐て < 近に這入る なる記載 水 \$ ぼ を持 なも 7 73 が J. 申差 が 日的 テ 2 時は な 12 なは す ル F す 5 • 大だい 0 所 シヹぃ 大批 車屋 翻 75 The same 11 75 オレ 0 手下 行い 大分が ٤ ケッ 11 隱炎 御 た事を 0 語 今んと と中々出 附言 居 0 九 0 \$ は 8 は 風言 を 3 舞 を p 2 75 は 0 0 な 流言 御二 -400 80 時 親幸を 賴防 カン 出ら رچه だ。 温る ij 風流 0 が 0 E B 笑き る 0 を دمد 分あ 方だと 被意 す 一般 前の 様う 曲者が rt. -飲の 御二 \$L 71 b 7 -0 杯芸飲 語が 座ぎ なが ま 年李 T3 0 宁 る Ziv 7 L かい ま 事是 せ VI 300 直往 0 L が は 前馬 は 思記り 1: 店が 2 ま B ريكو オレ 弘 دمهد 鎌雪 \$L L あ 御おか 主ない 居る 此方な オレ 配信れ 17 4. 43-

どん どんな だが た。 さら 概だ & 11-#つ 物き 7 た 題がい It た が は は 5 際に な 0 カュ 校常 前に な影響を HE 何等 0 0 教 だらら ---分型 1 なし だが 弘 場で 洁 反は 週間 あ ŋ 111 115 カン 飲つ たっ 一分許り ま 云 かて、宿の る 々 狸な L 3 折々 2 17 -3-になる大き を與京 カッ 飲の カン 々 思想 男を 8 ふらず なけ 通信 用に B 他怎 盛然 教場の 赤あ ŋ 込 がは、 切 なし あ る て、対影響が Ī オレ 4 教 8 だらう オレ ば ま 月位の 週間ない 1) かい 教場 師し 來《 人なら 小三 周46 ツも 丸まで do す 1) な 心是 る が付きる 関素度と 4. ٤ 向弯 持的我が 此 カン 0 胸 に消き か非の問題 無 L 其 7 其時文 宿室 Field る ŋ た 顿 時 が常に気に が 0 11 カ N 着で 7 5 な感じ 人人员员 据 夫言 116 來 學於 恐落ろ す た カン 江 0 湖流 2 カン 思蒙 朋生 ŋ 化 رم 1313: 松\* は愛嬌 しく IJ が生き 則多 رعو な心 -排法 傷空 别 11 た。 た。 教は頭き 合む な te は -0 11 カコ 心之話

云い四ち買じの中腹に つかいまするい 意味り 見<sup>み</sup>る 標業 チ 思なた。 た。 來さ たら 似にて 學校で ない。 歸か り年嵩の 此男が 步 ij か銀え 居る。 あ る る 逢つ 山嵐はさとろく 力》 ٤ なに 女だ。 男藝 0 -丰 番生徒に 事を 5. 所籍 -C: 時差 ッ 色々世 通言言 男を 極 から 11 明是日 チ 中學校に だつ あ apo に横風 る ささら うカン 話わ が、此の ち だ。 0 人望が 女馬馬 ~ 7 5 を 引き移っている 站主 L 女房は 一人は骨董 水等 T 失敬 町書 女房 あ < を 時等 は 只た は る れ 主 づ な奴だと る 正著 ・中ツ お 0 あ る 事を だだ よ K とで ださら れと 所言 をでいる 名言 チ ŋ 中 力> ٤ を 同祭 聞き

だ。

と云ふ む 乘つ 學於於 釜し ٤ 20 0 n 呼ぶ 母う 出。 J. で オレ は、 は應っ \$ た。 0 は 時々間が 先生が 卑ひ け 学伝な人気 初じ 居るた 8 抜け 勘に 教場へ 今迄物理 何先 ま が だ 代先生 る だ 6 つ は 0 た。 這は 足を \* カン な Z 學が存む思想 い、噫病 0 呼ぶ 裏言 0 7 で 0 ~ つ が った。 のと、 每5 先禁 日告 生芯 を む

なり

何楚

聞き

あ

ま そら

ŋ

早場

分別

N な

7

だ

起立

して ٤

先だせい

子い

3.

來き

たと

2

が け

山豊富を大会では、

徒は

分がらず

رينهد

・だな

つてやつた。

妙等

75

を

1

た

が

いらんず

で

が

済す

ま

な

カン らん

來き

た。

今度は

どう

だと

又山点

からし

た。

0

先生と大意 男を 島の 野変 関数の 内 大大 單た質 内言 0 つ 何だだ C. \$ 來たら、出版 た質問 办> 砲 返る事 を 學 聞き 7 B 情~ を 加办 掛かけ 4. L 減に た様言 L たら 4. が 6 山嵐は などうだ 事是 p な れずに 気き つて 膽汽 から 腹は は 仕しす 力炎 濟す る。 舞き 安党と聞き 0 が んだ。 減 0 決か 最初に た。 L V け た たら 控於所 時に 0 居る る。 レー ñ に意 L 別る時で N

何だかできなかできなからできない。 出。 つた。 ない。 る る。 をた とん 前去 意に 釋 な 田舎者に D> る ٤ 成な ら、どう 36 列な ٧ なつて、 今度の 喧嘩なら て 礼 るべ いて は江本 を四 弱的 7 も高な ŋ 戶里 乗りり 白芽 身を見り して居た。 組分 相撲 題を持 の子はが きない + 居る 最初に いがあ 込む させる 前より 取肯 で J. X 華華 つて 0 前きへ ٤ 様さ を たかなかりに小作り 4. 力》 上海 5 手で でも 不说: 2 L ts 調う ち て、 辦在際語 並信 が 氣 3 それりみろ は ~ ap 0 さら 用皂 11 所是 が 生徒 少々祭 て なると つて な L C を Z, 40 7 出でた 只た 見み 押旨 後き do 奴等 カン 思なっ \_\_\_ 外か 4 時に 東すて 枚き ŋ が L る 場 利き 7 のが、舌に、 たた 居るあ は 番光得去 カン 講常か N き

だ。 オレ うも 题: 行" オレ 次空教管 流泵 前たえる。 あ が は を 0 なけ 場は 圓兒 L É TE 早島 た。 解於釋 た。 な Est. t, る 過す FIZ 礼 出で節語 20 i T 4 0 只能の ٤, 後き 調言 き 11:L やる 子二 ん 0 方公 何办 を 7.1 る な 分る迄待 カン W な 其言ない だ 江 となる 0 が ŋ 0 印なか 4 問為題語 から る T が 先发生 な 10 そ 0 時 け を V れい おはい 間沈日や 出来ん から、 で別で を持ゃ HT だ な 造中 生き 來意 オレ 0 の言葉は \$ 0 7 て、 は 六 7 0 な ij B る 何だだ 思認 7 カン 0 なしい か V 上から 過ずつ から 75 出吧 He と云か げ 力。 人が 7= \$ 來 來生 ٤ カン 7 ٤ 使品 分別が t で, 11:75 間意 な る 1 やる 位家 所 小 ない It 10 0 なら、 徒が 不ぶ思し 可止がある 1+ が 7 當意聞き 此方 bri ij 0

大だ。同意 小さ な 々 113 異で 間次 思しつ 目め 失败 た。 0 時にて間常居の日のた मान 報道 教ける 初上 は 師しの 通道り 110 は きる 1= は たで H 濟力 ぎ 1-級言 だ 程等 時也 ま 執号間次

そんな生産 から 口是 京 ださら 3 供管 が利き って た れ apo 2 办 事を 3 は 0 時等 來さて 0 こんな奴が だまつ カン ろと 意氣な 教場がある 度た 0 カコ do 1 は を 5 0 れ 知し な 氣 ~ 奴当 が 7 な 餘なを計さ数を 0 出。 7 卑が天だが 怒ぎる 木鉢 なに は 8 あ 7 0 た 郷に乙に海 と學校 生芒 教 0 る る 徒 0 羅ら な減らず 0 3> 0 天下を始に な を消け ま ŋ وهي が 元是 は ٤ 來き な奴勢 東の ŋ 休なみ 3 と書いてあ た ŋ ٤ 腹は 怯な 云い れ -ッ骨董 口是 が立た 云り だ。 45 0 ざ る K 仕し 9 を 办 do を B 力 な 舞 な 500 持いい 小人が の方が つった 利かか 君家等 7 あ わ つて って喜ん Ł 思言 5 0 減らず カン 2 自じ は な が がい 分流 ま どら たら 単はは 5 な る。 夫系 だ 6 東 水

カュ なに 田た 肝沙 許小 変も 所言 無為 5 る 行" なく る。 ち 0 0 何たっ 歸為 だ た カン (为: が學が 食 一些 分别 寐 日加 B 此一のい 7 の晩ば 0 見<sup>み</sup>る 夫和 住また

12

人を

探法

4.

7

あ

3

だ

4:4

40

ZL

泉芝來は 評価で 行と 流祭で も東京 3 れ B 1 子で學がは 大きなれの 理りだと 7 ŋ 田石 北京出た はれたく 5 0 書かも 上で二定校言な から ٤ んだと 一二七錢 だ。 だ。 吃度 錢糖 け カン 4 0 にするする は 3 2 此まれば 0 なつ 折り た 事に 何答 足型元 36 5 た 0 かか ので 思なっつ すし て、 る。 た。 晚过 カン 気がしまべ 書か 五か あ 食つて たら どち 國元 子 温美 8 ۲ 洋手 何您 あ る 者だか of 時だる知り Z き 7 7 及是 居るへ 0 今え、度 れ 思な 対が運う \$ あ 見た。 判院 4 事品 ば 來すて E. 心でかれ 返か る。 南 だと から毎日這い て居る。 だ 0 な 遊院 0 7 る は 3 0 た奴 カン 3 遊り な奴号 實際に たうなか ほ 紅色に カン 教場 ま 上立十 思想 赤色 ら、温泉に が 町藝 今度は カン 手 分で行 の人はな 0 ~ 温车 于 村公 0 掛か 2 たら、語 新は何を見る特には一人 城后 入っ 思想っ H 乘 をぶ 口名 這は人い 生徒 ٤ 赤蕊 -7 は Zich 二类 ないを見て オレ カン やら らな い編記 6 時間は らき -j-ら下き所言 あ 型を出る 0 が 0 企 て、 夫記 が げ が 温差い が 團だ 料势 北岸 \$0 見みけ 調多り 7 湯の 深ま人気 遺は遺は目やかし、入い入いへし ·喜志 0) だ。 Ŧi. Ť

大きな人となれている。 五型敷位の 節念 L 有5 贴出 んで だ れ ŋ を中家見るを は立た 3 カン ま 茶を載 て、流流 る 0 あ 4, 0) ま 0 だ 0 る。 Fi to 事品 例む 海士 カン it V あ た。 黑名人 7 泳型 廣 修賞だと to 力 土地に住 ま る 温美 赤京 泳ぎ 女 乳色の を 抓着 知山 げ 原泉は三 L 所言 は中々愉い 0 オレ 7 3 T 15 湯四 HI 7 机会 此が 湯ゆ け 0 な カン が 處さ ま 仕し 壶品 四 湯の -て八 赤手 F ない あ ---ま 切 红 --ござく 0 时境 机之 る it 花就 圓光 でるとう 銭だで 趣艺 村な 1133 7 快だ。 誰な 110 あ 新築で 闘げ出だ オレ で泳な 礼 33 3 る ある。 月給で B Ł 石记 11 何凭中意 濟す 口袋 内的 た れ 階が から、運 を 4. を カン む。 な 煙な を 2 do カュ 現る 徐よ オレ 毎日上等 3 其信念在 題5 カン 部也 43 it 事。抵达 上志 だ がぎ辿っつ 校 ず 7 人是 から 11 げ 8 泳景 ٤ 見み + 寫為 0 る 居な カュ 111-11 る。 四十

らか 促をする。 山荒人り 花島 て、 ボ ても でも宜ら なら だら す、 なさ 0 繪和 です なと 0 十五 酸器の な ち 物為 変た を御覧 一人は 山頂にして だ神神 端溪には 出で 鬼瓦位か ないん みんな上層で 此点は 来ぢ あ 金がな を 具合も 何先 今度は る 買か 加办 \$ だ 減に して を 何先 ひ つて 0 だと、其時は追つ拂つち نج なさ ŋ 上層中層下 B 置き そ ٤ あ と聞き すと中々頭固だ。 置きませらと云 な大砂 挨拶をする か華山で、一人は い。眼が三つあ 0 IJ つて 大意 何完 ま ま と云かっ とない すが、是はい なす。 B 世 ٤ 宜気 とか たら、すぐ諸 ると、金なん 自じ 層下 ながず 端溪がる を カン しい、試め 日分で床で 5 御買い 華山 かと 何定 擔ぎ込ん ま どうで 田祭 云い 5 0 性だ 含 Wit 30 力だだ は の間へかい 0 なさ 五か カン 持つて è のつて、今時 すあ 何变 釋 金数が 此が 御を安く だ。 して ま カン ŋ には二点 かがと 、面白牛 は を始め ٤ 中層で け 是記は 0 とはた あ いつ る。 華的 3 け < 0

鹿に相違な 鄭尼 B 長額 ま りさう きさら 60 學的 かう 校的 0 方はどう 骨質 資量 に逢つてはとて 力。 からか無事

して看板を 変はと云 日迄は が變つて からし た 0 煤で 見み 三点 麗れのみか ない もら 其るう け 云い 元ると看板程 た。 文は 此々と蕎麥の ٤ 3. 少し綺麗に 真黒だ。 き カン 0 か所を散りち學校も 前き 杯食つ 数學と骨竜で蕎麥を忘するがくこうとう どう 6 \$6 V と大震 か、金がな から れ 御貨 て、下に東 \$ 低公 を見る は蕎麥が大好きで しても暖 蕎麥屋のか 3 き to 名前をか 天井はラン でも けに砂な って、思は な摩 歩して居 と素通 行 1= 麩 V しさら ない。 からと思って上がり込んだ。 たに遊泳 な 羅 0 能 何をで 前を 6 山" ٤ カ> な がく なる ざらくし Ŋ と言い たら いて ず首を縮い が波法き 7 L が出 プの油 東京と斷る る。 0 1, 張はり 0 つて 郵便局 な 來會 を加え れて居たが、 だ るる。 ある川ひ カン す \$3 なく 烟だ が、東 たくなつ 5 44 天が 7 東京に居 5.0 け た石窓 ٤ なる。 る位名 3 居る 0 の一香 たね 燻 歌 0) 此 る。 京 晚大龍 ぼ 极少 以 時 た。 を知 なだん別 だ。以際 じやう を持ち だん うてに 0 をか Ŀ 序にだっ 壁なは カ> が てる あ は 色岩 i 附

かたまつて、

何言

カン

1)

様った

れ

かすんだらう。

憐

な奴等だ。子

何名

天然

を日露戦争の

合者は此呼吸

から

かから

75 0)

Vì

力》

ま

.0 は

柳沿

L

7

行 あ

0

様う

な

B

-

記れ

80

手

0

of the

せば

だ。

つても

ヹゕ

起等见忆

時間

見なり

町書

X.

ない

樣

な狭い

拶をしる たや 食 振奇 から 暗台 7 蕎麥を た連然 4. た たから 0) で、ちないま 中草 食 2 N が、 0 な學校 \$6 オレ 0) て、 X, 挨拶を カン オレ あ た 方特 つたが 力》 共気には を 方で 顔を合 は 人なさ 羅ら

見み位置である。 すると生徒の 179 第一次で 第一次で 発表げ 発表げ カュ さつ 也等十 さつさと れ b 翌日何の気を 杯はな 分立つて交の L 0 銭だで 平 た。冗談 き ٤ 天心数 んな L, しま えらい 笑な 講義を済まし 别分 つ 処羅を 数経 れが食ふ わ あと笑っ 相先生と りからず。 なく 教場 de. pq 度を 立たた 林塔 教場 0 食は 然がし に文句 や可笑か カン 過ご 7 な 11 Š かつたが 7 PF 黒を るとごと 道 が 五. 杯は あ オレ 入る が いないので来れ かある は 杯食はらが、お 115.3 過ぎるぞな、 かと ってんぶ と、無核 今度は暗 p> 鹿かお Z オレ 7 0 力》 6. 羅ら あ 海陰 る 四 怀言 田宏燒雪

た

無なく 云った。 ぼらに ない 町套 めたよ 7 た か 0 方営が 1110 直 た今逢つ ことぶつ N. 角が 不多 V١ 骨質で 近と 所 似合は 宿道 るくなんて、 30 だ。 せらと校長 、校長か教頭に出逢いだと威張つて見せた。 不都合なも 4. 面倒臭 ٤ 出で ない事を 君蒙 今月 は į 腹 あ 時には 宿。 る 用業 7). るきさへ が んか 嵐に お ぢ 散光 たら、一宿産 から さつかと オレ 出。 す な 0 H.s -喰、 な れ 41 てある 散光 B は 校等表 4 カン ば 君。の と學校なほ 面覧 L カコ · \_ 心 な 3 から だ カン 聞言 V 7 5 直まふ れ が ti. 0 3

大和も 川鮮 赤 4. は で、 毛以 つつて、 73 から日はす な 布と 0 きた を な 寐巻に着か 跳は 荷花 オユ 0 ぐく は弱い 0) が 寐ら H 換かへ 寐る オレ る。 机 時に 頓と尻持を突い わ な 呼んで話 だ事と 茶れ 述の い迄も る 附下に居た法律學校 るい癖だと云つて小 るい癖だと云つて小 頓な 起り 立て 7 を捲く 床生 力》 L is カ> てのできない 足入らう 法禁律 時間次 仰節 な た 許然 が 產品方常

踏み湾 寐たた 毛 らく ざらく -5 ナ んと延 ても 部である 時点 が かや をぱ ケ 0 足官 所让 をニニ L 精 下げな L な は F. 心意 つと て蚤の はな た 3 ば 他は 股が二三 當たつた物が、 0 すと、何だ 持ち K17 度もなっと 掛 Vò ぢ 様っで 宿の 17 do 香草 から 成 合あ つ、臍の かった。 布 な が 抛ると、 L を所に 建築がかするの 0) J. 3 ~ 6. 72 中奈で な nJ~ な 阿見を カン 4, 4. 門字 早速起 所迄飛 肥め 急意 振つ 李 粗芒 は 浦が関え あ 勢語 幾く お て愉快 殖え 飛どび L? よく 7 オレ 0 177 でぐ TK ساد 1115 どし 1: 1.5 附。 倒為 肚前 0 から、 た。此宿 が ち L あ が オレ 6. た。 0 رم す 3 3 んと な 足を 脛も バッ た Ŋ 震と る 6. 2 ين 0 から ٤ を ٤ 倒忘 6 此点

見み少さを TK を北京 取と sp. たら から カン J::<sup>8</sup> な 0 から 6 ら急に腹が てコニ た。 85 V が つて、どう 7 2514 よく バ × 度響 ッツ を ・地げ た 17 で叩く様言 する 浦 が 3 カン 團之 つけ 驚き た。 か見ろと 0 け 上之 E V 'n たが る た。上急 、そこら ツタ 性つてい 割功 タと相場が極ま 0) 17 いきなり 肩か 利打 柳子 の様に だ 近邊を無暗に が が 頭: か小さ過ぎ、 な 括り枕き だの V . 時等 化 ~Ci 10

る を L

味

が悪か

0

が

1

バ

つて

Ħî.

--

飛び

田

L

た。

正鵠の

知し

れない

時は多

小三 じま 中なから 死しりでバ 頭雀 手でで る。 バッ だ 郭星 小でな た。 つたら、なくし \$3 カン 先章 せんで 死しに れば らい バッ 及 穫。 だ は いとく奴が 掃 から すると六 恐る人 き出した。こう は N 0 4. < 早速寄宿生 何党 構整 で、一生懸命に b た奴害 湾かむ 廿 i. 6 どうもし き is < ら力を出い IJ 7 っつ附っ Z. 0 りと動く女で少しもでかられることで なは、枕で は存え が けら 0 人出て來た。 等きかと 力。 カン だとこ カュ \$ いた と常を縁仰 小使 0 ない れた虚蚊 を を じませんと辯解を あり 等を持つて で 寐巻のま 叩答 る 人だば 擲た 國於 de de 10 利う ぶつ きつ 六人だら カン あ 电中 力 かって行い り總代 け 抛ぶ 手祭 何を 事に二十二 まく 1 水で 力。 ŋ [間ま ッ カン HE る た す 拔台 先きが 点なし ダ ま L から 17.5 た。 80 を たら、 ナニ -1-アド 床 及 人是出作 ٤ 店る 0)

談定 を始め れ

に落って な 2 で ダ なん カン \$ オレ 0) 味き 0) 中意 人い

ッ ち 附 タ 生言 何范 居る 4 が 1) 行事 此言 1.1 學校 つた言葉を使 一人が ぢ ربه 校常 大はば h カュ だ。 1]

らら

p

を 鼻は る 0 なく 先等 様さ 責めであ な が なっ お 0 オレ た。 0 そ な 礼 4. な が でう 7 ち 何您 ~ 來言 0 歸べ た N る 0 力 ts.

op

田で顔容規き直なな 來きを 則ををいる る し を 逃る。 聞き 利り屋が出ると 一点だた る。 オレ が を加え 學於 を 山場 7 をこ might 0 见改 15 0 B 7 権利 たら奏任待遇 は て 20 しら 0 0 宿岭 IE. な 説さ る 位等 んて 澤院 ~ 直 る者の 何恋 B て、 だ 不公 が WE 力。 ち 礼 書を種なり 狸 10 そ 要的 ま 年に が だ 就 あり 礼 から な ٤ が當った 時じ から 0 あ 通道 赤か らはなった大きに人り分がは を ぶい 間常 きう 知し はする 1) る ヤ つて唇 を 員な 意い な 前に of. 発がけ 三五 が 肤み たも だ を は オレ だ 例 面記る るんべ 0 人だつ 不产华公 大れで Þ t 0 勝ち 手 自ちの 今更出 聞き 7 平心 0 Ż だ。 5 様なな 0 を並言 しく < Z)» あ き な ح る 7

位家 時になる になる でである。 を を として此 者や は 籠る 確意 だ 1 んて、 一般だ。 7 友達のう 友記 25 だ る から 厭い なら 0) 版だけ 5 を長り 承 t, 75 ない。心意 ft: ち 知ち 方於 で 清洁 オレ 5 す が 部原をおれの 泊 排的 なも、 ち 主 用だる \$ から 否! は なら 0 た L 自也 我が慢気 に通信 が 事 75 題於 分差 川 校から + 0 L \$ 圓兒 論之 0 來言 子二 宿産どない のう 到尼 0 供着へた。 do 論え ち 0

課字い四半れに大きれて、仮を生物に表記して、最初に一般を生物に表記している。 支持あ 直まか れ 酸器い。 0 もに 15 部でん 教はら 肺炎 は 0 受っ一は 目もら かない。一寸温泉 たや な を 室りだ。 8 7 12 は 生徒 て 片紫 秋喜 . 5 坎 教物 オレ から 店る 1) が 附 0 でするとは 場か 湾台 る きて け う しく 0 せて 0 T ... ず這人つずこ人つ 0 つく 代上 弘 慢克 よく 舞ぶ 晚步 隨恋 温泉に 1 h 11:1 ね だけい 飯管 7 あ 分が H つ 舞き んな 肝る 來 3 間ま あ ٤ た る谷 見み が抜め 行き が暮く 事是 た L £ オレ to たが あり だ 宿地 7 玄 たく C 0) オレ け 重都 豪等晚生 7 カン を た オレ of the な 含めの か 西 で、 な が 悪 15. 4 1 だ。 H を 鋼ニ 0 カン だ。彼に な 西記 急災で、 同き事を た。宿で を B 違語念义 ま 生共田祭徒と合か ま 11 旅社 Ch づ だか 0 あ 6. る 始是

から講

釋

を

き

力》

な

(

0

7

B

者

風き権力

Đ)

と宿産

別言

狸等

رجد

水流

ャ

が

加雪 成於 掛か かい 達 な 自じ 校的 形電 け 0 た。 He 分だに L 温光泉光 たと 來き V 赤手拭い *†*= 0 か、這人る 何浩 かい 時等 だ。 が、廻馬 办> つて 御ごお は が 宿害 用きれ ると 0 は 6 人 小= ると だ す L は 小使に た かっ よう オレ L 思なのを ٤ 聞言 郊 間書 V 當事妙為 < たら、 た た 办> 0 田。 でる。 が E 残えつ 思想 てく He 用き

だが介け 1/2 停車場送來では ぢ るがき たが とが出てや る 独ないは 擦れれ なん カッカ L ま。 12 とない 直見お 向就 7=0 は是記 0 2 ٤ -C. 遺影 な たいでい だら た は V 11.5 6 0 -}-1 مع 前地社 腹层 か 叫办 150 11 た Ł な ら此汽車で 也等 かい 先是 カッカ・ 7 時音 立た 曲性 Li 俊 i 1533 打造 す W 独なき \$0 オンオン た が VI ひ 0 1 る IJ たノへ た 始也 11 1) 借か ŋ あ y. 0) た ガ から、 8 0 ŋ なたは 員 颜谱 な から、た 12 200 を見み 急とき HE 面 な 0.) 校迄は 浴 宿直でする たり た言 H え」 向宏 去 足等 た 泊生 か。 5 北岸 25 日本 遺し カン は是記 福遊 葉な か ま カン つって رجد 校 5 is 北京 福寶 時じ カン F. 狸掌 0 使が 技 ね。 字 間章 た な 小きたが が 間的 ŋ 2 VI do 水水た。 慥亡 7 苦勢 前去 Ti カン は ない 12 オレ 無いな TS 图5 泊

れ 足

何答

事品 比の

が

Ŀ 途端だ

が

0 た

た

カン

3

する んと あ

٤

一音に を

き

摩が

ららら

カン

が落つこ

ち

る

程學

どん、

変む

括

れ

の頭 を考へ

の上で、数で云つたら

四

なが

6,

0

0

そつして

拍きよ

取

つて

板を

野路み

ならす 関き

音をが

飛どび

起き

せた。

飛どび

起和 持ち

きる あ

٧

南

٤ から

0

意趣

返が

生

徒

から

れ

3

だ

な

辛抱強 人に関 人是 げたも P) なく 4 が 12 つても、 を 見<sup>み</sup> 越後 6 る わ 7 な 0 支管 力> 0 ٤ る 人で遠國 て、真直 0 -0 しては頗る尊い。 る 0 れない。 っだ。 何だか 別段難有 おれ 價値は充分あ だ。教育も こん 時 ひに より 半规 な な気は 清に逢 それ 行つて が だ。 0 へ來て見ると、 1 30° 笹飴が食 行いとも思い ななる 化なり のを相手にする。 ない身分も を思ふと清 だと U る 食 ほ 切 たく 0 だらう。 先生なんて、 8 は れ て見み る本人の 清章 今迄は L CA は 1= 云小 なら なっ 0 は 7 た な ない る 始世 7 なんて 76 op け 力 1 15 れ つて れ 8 0 あんなに \$6 な なら 婆さん 厄克 方が -たが 0 ば、 れ 8 \$ 介心 事と 気きの る あ 15 Ω 0 な 立り 餘つ から を わ 0 は は んだが、 所さ 見み 親な切ら 派な 食は ざわ から 世話わ 到底 虚さ 上市 程 ほ な た。 手飞

75

5 手で

は

罪る わ

消えな

もんだ。 カン

わ

る つて

前さ

る

4.

事员

は思

0

た

と言い

仕 事是

舞き

前達

覺えが

あるだらう。

本党

なら

寐な

カン

し。

す

寄

居る 氣が 起ね 3 + 4 た。 7 ど き B 匹貨 知しと分らな 笑き中等はに 消け 足音も 暴れて 不ら様に思い子で 氣き 後える 1. 5 0 は て、 るか 宿舎を 顔がだ。 は子供 分らないが、 7 奎 L 段先 跳ね 隠れて 議な事 えり 見 ろ ひじ 寐て た た事を 居た そばに居た兄 の時き を三股牛に一階迄躍り上が カュ あ · L 建たて 長く東京 た夢を見 向就 っと、寐巻の 居る 汇档 非四 る み なくなった。 2 あ 居な がよく らが から、 た真似 常 き カン 0 に、今迄頭 る 7 L 5 が、急に帯まり 豚ぎ なり たの朝で な 際はく 人気の から西 き p 勢は 暗くて 0 儘管事 も大抵 まら か わ よく カン 是は妙だ。 明認 6 下 あ ない迄も恐れ の。 ユ:ユ 小村 8 今日の ぬ作 を見る どとに 0 るとない にするが 貫 ね 貫いた廊下には風なる 説りに來る は 40 は 部で を 返次 で、慥 で何だ此が 所言を ダ る づれ 位於 当 どう 1 何在 郷ない て、 を飛び から 時芸 とは -が In I が ラ 力 あ 居る 70 Ŧ 1) 0 あ B 2 人摩所 入い 其の時 L プは既 2 小力 月星 様う どとたば のが本筋 1 ر-つて き 1112 ま F" がさし 子でも どら ち 3 to カゝ は。 して、 1.3 人な 判然 Ŧ 3

検なる らた児 音も人際 こんだと 一間以 見える月と たい 奴。 れつた ぢ 40 びく きな 馳かけ とつ ない て、 鄉以 れ 慥さ 日加 を引い る ريع 4. 6 だし 氣は 欠きは 0 間葉 な \$ of. ち た 込んで 來た よう 3 ガミ 6 0 B 同島 という あ ٤ 単は の負けん ずから、 が影響 せく 10 あ ŋ が 7 とな ば K と思む 身體は 事質だ。 まる 机 ŋ 向から かと 床影 れ 居る おれのある わ ち を 出だ だっつ が、 呼脛をぶつい ŋ 3. 板岩 中等の カン F あ 思ない 位為 L l) が、日め を踏み 間ま 何高 ٤ 足支は と、三四十人の たが -本足した 豚 返か 3 な撃を出っ 違語 笑ない カン ٤, が とん 標だ。 静かか 7 月のさして 積んで立っ 0 開き 衰と つて見たが、 鳴らし ye て、 0 る路は ts \$ け 草にな ・まら 飛ん 廊らか と前き カン 夢的 て 前の なに 5 森と 0 L 杉 せてて 事を な の真中で れが -(" ろ、仮なかだぞ、 た。 あ痛い 様にい 來た 典で れ 知 懸け 7 やる ば際 利かか ŋ 処か 夫見ろ夢ぢ にいいた。 かい 錠 る 庭館 でで、 大龍 居る 下を向記 馳言 出 只た カン 下方 His が 近きは 配れて居 を 出<sup>だ</sup> 4. な H 50 12 の原味家 子に い。 然か た 5 來する 頭 あ カン もう足を B う 主 る け 中京ひ 0 北上 5 弱 れ れ 0 は TI ٤ g

カン た

是だ、大きなづら覧とし、人食送馬鹿だ。 やらう」と云つたが、生情掃き で馳け出したが、やがて半紙の上へ十匹許り載 タを持つてこい」と云つたら、「もう でも居ない。又小使を呼んで、 てし つと拾つて参ります」と云ふ。小使迄馬鹿だ。 しか見當たりません。あしたになりましたらも におれを遣り込めた。「箆棒め、イ とあべとべに遭り込めてやつたら「なもしと菜 だ。茶飯は田樂の時より外に食ふもんぢやない」 同じもんだ。第一先生を捕まへてなもした何 とは違ふぞな、もし」と云った。 「うんすぐ拾つて來い」と云ふと小使は急い まひましたが、拾つて夢りませらかと聞 何の事だ」と云ふと、一番左の方に居た鎖 ダ を知ら ないのか、知ら 御氣の毒ですが、生憎夜で是文 なけりや見 「さつきのバッ いつ迄行つて ナゴもバッタ 4

賴んだ」 入れたんだ。 ナゴでもバッタでも、 **16** つバッタを入れて哭れと 何您 6 26 れの床 の中なか

誰も入れやせんがな」

流行ると思つてるんだ。

金は借りる

「入れ ない ds. のが、 どうし て味の中に居るん

御道入りたのぢゃあろ 云へ もんか 「イナゴ なんて 馬鹿あ云へ。バッタが一人で御這入りになる 0 は 温い所が好きぢやけれ、大方一人で バッタに御這入りになられてたまる さあなぜこんないたづらをしたか、

な 「云へて」、入れんものを説明し やらがないが

は

逃げる位 らもしたもんだ。然しだれがしたと聞かれた時 れば、しらを切る積りで圖太く構へて居やが づらをしたって 次白 に、尻込みをする様な卑怯な事は只の一度もな ら、てんで化ないがい ないに極まつてる。 かつた。仕たも らいたづらも心持ちよく出來る。 0 け 力。 おれだつて中學に居た時分は少し ちな奴等だ、自分のし 御免蒙るなんて下劣な根性がどこの風に いたづらと罰はつきもんだ。 なら、始めからいたづらなん のは なものだ。嘘を吐 仕たので、 くの整據さ一學がらなけ れなんぞは た事が云へない位 11:4 いたづら文で いくら、いた ないも 罰が いて罰を は Ø> いいたづ たある 返す事を やるも 0 は 仕し

は御事 話せない に遺入つてるんだ。學校へ這入つて、嘘を吐 業してやる 教育を受けたもんだと癇違ひをして居やがる。 づらをして、さらして、大きな面で卒業すれば て、胡鹿化して、陰でとせく生意気な悪 雜兵 仕事に相違ない。全體中學校へ何

品も属別が出來ないのは気の毒なものだっと云 かなくつている。中學校へ這入つて、上品 子こそ餘り上品がやないが、心はこいつらよ つて六人を逐つ放してやつた。おれは言葉や える。實は落ち附いて居る支務悪い。 げ ŋ 胸禁 おれはこんな腐つた了見 ても遙かに上品な積りだ。六人は悠々と引き場で、 たんぱん た。上部では数師のおれより餘つ程えらく見 変が悪いから、 の数等

から、釣手をはづして、長く疊んで置 をつけて一匹宛焼くなんて面倒な事は出來な いきょくがっ なくない と云ふ程撰つた。三度目に床から 0 一野動で蚊帳の中はぶん~ 唸つて居る。手燭 )中で横竪十文字に振つたら、鐶が飛んで手のないとと 時は は少々落ち附い たが中々寐られ

から

れる信ならだまつて居

つた。

位なら、さはやります ひながい よと を見詰めて居たが、然し顔が天分はれて居ます すー T 命至 ら、大分元気です 膨れたつて、 意し たんぢゃあるまい、ひやかしたんだら 0) す、一晩位寐なくつて授業が出來ない は ある 頂意な は何と思っ た th た。成程何だか少々重たい気がす は 面勢 した月給を學校の方へ は心配に 中ぼりく 口は慥か い。蚊が除つ せんと答へた。校長は笑 たもの ねと賞めた。實を云ふ か、暫らく 一掻きなが、 なりません。授業 きけますから、 程刺し 割り戻と たに相等 創なは L 資言 0 -0 L 6

3

が 出<sup>で</sup> 男色 36 であ なら男ら 3 九 に行きませんかと赤シャ シャツは氣味の悪い様に る。丸で男だか女だか分りや に、文學士がこ ないか。物質 まり い摩を出すも な なあと少し進まない返事をし 理り れぢや見つとも 學校でさへおればないますもんだ。ことに大學 ります 學於 供の時、小梅の釣堀 優しい ッがお かと失敬な事を 摩を出 れ i に開き ない。 す V

二人ぎり 文に口がなると 居る上え さら 沙岩門 魚茶 不人情でなくつて、被生をして喜ぶ課 獵をする連中はみんな不人情な人間ばれる。などう たが、 動がある。 6 がたしないなら格別だが、何不足なく暮らし 樂に極まつてる。 な。 シャツは題を前の方へ突き出してホ、、、と笑 赤為 たと て、 ある。だれが御傳 8 師法 だつて、鳥だつて の疳違ひし な者だ。こ 今時日 御店 たと思ったら、 の縁日 を一 だまつてた。すると 是は今考 何もさら氣取つて笑はなくつても 望みならちと傳 が落者だから、 に、生き物を殺さなくつちや寐ら 匹釣つた事がある。 吉川君と云ふ 澤な話だ。から思つたが向うは文學士 どうです、 0 でバ 5 て、早速傳授 ち 大ちや、まだ釣の味は 寸許りの鯉を 傳授をうけるものか。一 即野だは 朝夕出入して、 L ても情し 釣や獵をしなくつち 殺され 一所に行 いから、 議論ちや 0 授しませう」と頗る得意まだ釣の味は分らんです は書學の 先生此おれを降参さ しませう。 るより生きてる方が 夫から しいとぶつ いと落として仕舞つ ちゃっ 明はないと思つ C. 教師 引つ どこへでも随 へとしきりに 神樂坂 懸けて、 御ひ -がないっ 办> 體に釣り 例の野の野 川君 れな ~りだ。 活動計 まな よさ 0 理》 반 4. 7 絲之 カン 行背

作なしで だから、こ 合はせて渡へ 支度を整へて、停車場で赤シャッれから、學校を仕舞って、一應う 行か 自分の釣る所をお 人で行けば極まつまる きから れはかう考へたから、行きませうと答べた。そ い東京邊では見た事もない恰好 んかで誘ったに違ひ を掛けたんだらう。 だ。 いくら下手だつて絲さへ卸しや、何 つて、がくともす して行く。 3 い野だに 赤き 行けば濟む所を、なんで無愛想の ないんぢゃ オレ シャヤ 船中見渡すが釣竿 こうで るおれぢやない。鮪の二匹や三匹釣つた げ 釣が 居るんだから、今更驚きもしないが、二 ツの行く 川来るもの 行つた。船頭は一人で、 だ おれが行かないと、 丸きで 題を撫でて照人じ から ないと邪推するに相違ない。 るも 一同ない れに見せびらかす積りかな 大方高慢 行かないん ない。そんな事で見せびら んか。お ち 下が一本もし か、どうする やない。 シャッと 慢ちきな釣道 礼 だ、嬢 だって人間 用智 赤蒜 -6 ちへ歸 主持從 と野だを待ち ひません、 シ か 量見だら でず行くに 利害は かかだ 見み れへ口を つて、 ムるだ た 事

此る又表 居るははる矢や向り 気地が 海ナい 分がする 勇ら 力。 ば、 んだ。 \$ だ。 思想 < は 0 ま 氣色 カン から 5 正元 から 0 あ 分表 オレ を 張 L 7 あ 111-5 は 引四 1) 世 化 7 る た勝 0 小 カン 正言語 な づ 大き 合きせ 正言 同等の 0 割 0 方学 僧言 \$6 元 社 捕 然光 決ら 工百姓 は I. 7 な オレ -へて見み は ま 0 側質 が 力 正是 は 0 L 6. に自然 問書 降さ 思蒙 あり 額當 7 所 礼 名が 0 ら、どう 東西 源法 負ま 0 7 る。 が情 張 る 15 カン L る とは か 状を 一が豚か から カン け IJ た勝 は 0 ろ。 j 足た 12 43 L が 和忠 は る わ 机 足む 泣な 残念だ。 たな だ。 今夜さ 生き 偖\* れ は ŋ 7 應ぎ 積智 力》 み 3 が Mi オレ L 1/2" ŋ な なけ 7 支店 開志 7-1 焦い万と 寐和 手で 力》 是れで 中等 丽严 末 0 な 慮的 かい を かい な お た te 宿道 ŋ あ 開心 な Fi= L から L オレ 0 14 カン 0 どら 滿差 7 け V: カン 7 17 7 ま 分ら 仲なの 几是 まり 7 此言 馬ばつ 子 \$6 4. 勝か 行言 遊影 様き カン な L あり な 今定 鹿か 中东 後裔に 旗本 ٤ 4. た E かい を は 時 オレ 7 3 1+ 0 17 3. 事品 な 意 な は カン 2 32 を 心儿

から 社

力。

オレ

4.

を れ 0

見みろ。 生は社 覺<sup>さ</sup>め るん らそ て居っ 撫な なども 取上勝か できず あ を 0 7 け 0 だらう。 でて見み ŋ -) 寐れて 人 坐表 た け る 部へに 45 0) 寄 時 何您 た 屋中 残さる。 足をは る 初 7 政 0 \$ せて あ を引き 11:L 0 Ż» 肩を 7 は オレ 11 舞 3 た右側 る を え 0) 來: オレ 勝か -> 最高に 待走 前点 な 思な 0 血 抑 ど なく 6. 顾穹 なん カゝ に立た 遊公 握? ٠٤٠ L 勝かて 途端 何先 F -) 引心 1) 7 力。 尼 眼的 7 何完 で、た だ 0) 6 か 小学 あ ま をは 2 0 真 なけ -) た。 111 カン 仰 る だ -ر 立7: F 1 175 10 居品 月と 度と かい 疲 た 82 來た。 向也 7 t, -) 蚊かに 1,122 \$L け i, から L 任熟 る。 縣 àL. 杉 け 推上 ば、 学法 き が あ オレ 45 オレ から 75: 3: た ば 分だ 0 \$0, U L H 夜よ 倒 所 下げ 脉, す 弘 h 影 鼻な あ [:.8 4. れ 礼 は 45 -) 行品 を オレ から T-とら た。 0 は 蟲 け て、 引い 先等 正氣 で カン た だと た 來き いいい 血ち カン 形と ざま た。 4. に向からずね 61 15 15 辨心 生ださ 眼から た T 5 る が あ 見み TK V あ 決け 出電 け 夜よ 返か \$6 が から た あり か け え お

is D る \$0 が オレ なで が 豚等 此 どこ近年 打些 部~ をや \$ ¥, 通信 -}-字型 見先 來這 原発 た こ見えて、 カン な The state 問为 只な知 し始 決は

段なく 奴等等 云い とみ 白は -) は た だ。 秋雪 ZL ナニ が る L 眠乳 晚览 な 湖东 0 5 面言 0 寐る 其言 \$ 臉 な な 部~ 5 洗言 V をは 0 75 人 集等 11 來 論え ま カン な な 0 Sini 活る 7 來 < 人的 來 I'l 男 15

答がを 過す 是記す あ Ł ぎ L 0 7 カン オレ 涉 て居め はた 0 B 大記事を 聞生 わ ずに、校長 3 だ 6. 3 カン 徐望 ひ ήğ 知し 1) t を呼ぶ を 使赏 -) 相索 校さ が 手 0 IJ なんて 矿 15 狸喜 使常 なんぞをし 時常 意氣 懸き 0) 4-動 だ 地 が 來 5 あ 1) が 押草 ŋ 問为 ま

ij. 馬達ん なら 雕瓷 1813: 鹿かな 御二 ٤ 4 校 即有 時也 心上 il's 小生 席等 111.5 MULT 長 は を 聞き ~ 0 カン 寄宿 なこと 問業 3 通信 4 被る あり 程等 〈 l) すじ な放き 生世 ł) \$0 オレ 共活上之 を 追がつ は 去 0 オレ す 離 免儿 な 4 0 カュ る 聖 6. 說 洗完 力。 カン オレ 處と 明 逃 -) を 生 h 早場 活的 な 4. 朝愈 4. 御: た、生徒 11: 11:1 事是 行きた 100 舞· を 护 今遊 ٤ な 晚为 及是 Zil は た 通信言は 13. オレ

にだつ 舌る。 と同程に を終せ 70 オレ を 7 よっ 抛り ま 力> 込んで 人员 ほど撲 7 から って し。 なく 吳 IJ ね 教頭ひと へれる 、加減に指の先であや 4. 連な 所言 けて 野だは 中方 do だらうと、どぼ だ。 よ やらう 白じ りは 博車 ŋ -0 妙ら ま 借かり な と思い 事記 匹位義理 切 te 0 んと つった。 カンリ す な た海泉 つつ V ね 喋りの

礼

てゐた。

潮点 込んで つく譯は 相等を るも n 振岛 る 5 げ る ん。 だと野だが 魚が緑にくつついて左右に 寄よ しばらくすると、 to 浮き上 只是 大震い TI が ひや 生 に気味 きて なっ チ 釣れ 郷き れは 8 すらち、 何だか。 ŋ t 漸く 程修 跳は 釣れ たら、 -5 た ね 終さ んピク 抓得 面影 た なくち 金魚 白岩 たとぐい 150 か 面気 すべ - PRF. 水に浸いて居ら もう大概手繰 4 > ح 後世恐 た手 حه U. が信ら、 V 様う JEL だ \$6 بح つ な編 終に 金付 かうピ 2 オレ は から上がある かとら i 82 魚 旗信 手た 什儿 絲と あ 3 繰 7 ŋ た 2 ル

何だが た。 たく 海泉の た。 が つて見ず 釣れたつて魚 中で手をざぶく 赤き な からう。 シ た。 ャ ッと まだ腥臭い。 野だは は さらく 握 ŋ と洗き 驚いて たく 総を捲いて んつて、鼻の もら な 見みて V: 懲り 無意 0 る。 化: \* 舞\* 先幸 弘 握っだ、 76 あ 6 れ

7 は

者見た様な名だれ 帝國文學と 片般なな 木がどの て難り でも 慮よす 門えが 質点は 6 すね、丸で露西鹿の文學者で 體にあ 2 力> 丰 番信 有さら だがか 知し プ ださら 3 ッ つたも つてる が 赤湯 رم 唐人の 寫真師 シャ ヤ がる。 でいると、 12 力だか 御节 " 名をな 讀んでゐる。 か。 手 " 片假名 名を並 柄言 ゴ + 帝言 で、 ツー・ と赤京 现分 いわる 使品 ル だが 、米のなる木が命の親 文學も ならフ 赤な雑誌を學校 當 丰 ル 野だは から いがだ。 丰 オレ が シャ がい ヹ゚ 露" たがる。 22 の様な数學 3 ル 西シ ラ ムふと露西型 印意 丰 H な雑 riii?  $\mathcal{Y}$ から ぢ X. ント 赤が 生活ない クリ 部を描る 0.) 人にはい ねと 洒 de . に開き 悲だっ 高落た。 かっ シャツは時々 だと と野だがる 雜言 持つて 少さし 教は はたれぐまん AL: L まへても か、お 自傳 師に さらで の文が 見<sup>み</sup>た is 500 すべ 丸意 遠急 た

だと赤が 7 24 100 7 居った 2 げ な 南 シ ŋ が、 ⊐" ヤ ريان 可能 ル ツが野だに 丰 へしい事に ない。今日は露西亞文學の 計場り 時也 だ。 計場 约 鯛な ij してゐる。 0 机 な う んて樂にし っちに二人で 0 も、釣 あ なた 大賞な 0 Ŧi.

仰息向 答 约? 0) は だ。 て、 0 は仕方に をす 至法 へて 只肥料には 生懸命に肥料を釣つ けに l) まづく II. がだ。お るよ ある。 ル なつて、さつきから大空を眺る があ 丰 1) なんですから、私 船に 此方が餘程酒 れは一 りません。當り 出電 来るさらい とても食べら で 懲りたから、 て居るんが 前です なんぞが 小二 赤流シ 居る。 れな 魚は 骨がが かなと がめて居た。 中 ッと 胴 h ゴ 9 ださら 野の 丰

だ杯と一 つて、清をつ 婆さんだが 空を見なから はよく する 1) うが、船に乗らう と二人は 心持ちはし 所がや詰まら 附け 聞音 こえない、 たもの 、どんな所へ 小 清意 一群で何言 こんな綺麗な所 む 事を考へて居る。 ヤな 交別 一景色 0 結はは れて田 たくも 本 は皺苦茶だら よく オレ 始は た d, 遊びに 金があ 頭 馬は 70 野

力>

0)

上為 12 が ŋ ٤ 是で海 な 75 変な 腹片 が 赤。 儿子 浮う 持ちち 云心 に見み 上之 御诗 住艺 0 風かせ t 所きて る。 1 ね。 7 85 " 開設 1 本 砂さい から どら け が ナ 野の 相等 カン 絶景だ 舟言 7 is たぎ だに 0 是れがつ ス は 81 松を見み 1) 1,1 34 0 事是何冤 取と あ 0 0 人と 赤流 け カン 0 事 ŋ 廻声 0 分 0 は 事品 ŋ 曲系 I 何先 1) 給在藥 住す る。 t だ n CA た < 野だ 默芸 具《 だ 思意 力。 -à-意念 ろ カン " ま 野だは、し 成等 0 外 0 知し ょ 合意 1 知し 75 波点 程係 思ち は あ 6 る 5 0 はきた 平台 ٤ が 島差 事 居る と心得 たら ŋ 石七 0 な 真\* 経りに ださら た。 オニ 6. 近直 4 松きば た海線 が < が カコ -0. 預だり 舟岩 赤部 だ 3 15 17 4.

に答

6

を

Fo 8

卸着

が 何答

な が

な 7

計場

る

カン

力》 き

カン

7

×

思意

教はない、

事是 <

ね IJ

0

カン

燈作氣章

味

御力大震

75

カン

寸 た

どう

が、教は、頭き

手でも

逃にな

げ

オレ

ち N ま

10

11.5

1110

断广

が

逃亡

14

fus

7.1

指 7

L

W

TX 絲 P

0

呼三

吸き

を

は

カン

る 光生急

2

-

食

ね 0

が

水な底で

4.

時也

分差

0

T:

所言

ち

到了

He

來

な

0

11

人

6 船祭

か。

から

た。 野の 澤をお山荒れ 是社議等 から た。 0 下とい ょ 0 #6 41 de de 赤まげ 当だが 関わ 1 を 島を野っが が カン カン る カン れ 7 異な 立た 思想 なに 下げ聞きら 笑きの 10 y, ら だ す 朩 だ。 ₹ 油 係は 方き見る ili. きら 名な が 5 1., よい 3/ は ャ 杯管 0 誰然 人い た。 ナ あ を  $\mathcal{V}$ ッ 13 た 赤 5 小莲 ナ & 7 を 0 Zil. け あ 0 任 ~> 事 て人ど構なに 赤為 草だ。 置出 馴た だ た 店る 7 は 7 ŧ 0 20 ヤ 5 Ŋ 6 から る な 7 礼 教は 岸湾 な ヤ 1." ち F. 2% de 分款 5 ち ッ 11 教がた。 藝江 是記で 4. 特別は Sp 店うの わざと ぢ B が、 " ン p 何完 数:" カン 0 が ナ 迷 そ 南 g ま な オレ 7 展 だ ら 大营 感だ。 小 氣き ŋ F" 0 カン 事を言つ 大大 111-1 海边 旦先 旗盤 5 た。 主 け 味 0 かれ ナ を 書記 0 話り無む 7 那 op 大ぶ 手 此方面なん 黒な ٤ 私た だ 悪な は 杉 な 不教 0 出 なし 0 0 高 H 何完 3 が す 來 島差 笑的 3 す 立た 5 け 々く L 江之 に違いは 持。 は を 0 な 分祭 7 71 李 フ た が 吾れ計は 方をし 青島 夫言の す ア 5 R 赤き 戸と風言 一覧のよ ち 中 ち 15 何度で す ريم ぜ ち 木き 78 が 工 C を 20 發馬ナ t K ٤ は 野の ル が れ L 人なさ す 始起手で 力> L なく だ。

5

出汽

尖克

7

L

頭雪

W 0

ŋ

漕

は

恐幸

出で

同相寺

0

重

カジ

森り

上之

える

次が位着

向家塔尔

伽藍

る

五节演星

教は釣っ ら下さて 君まだ。 赤ななりしい ٤ る を 程題 \$ 寸 カン 気き 投きら から あ 33 3 御事 だる る IJ 九 0 0 げ ャ 入い 御的 見み F から が 玉笙 15 は 7 " 7. S. 世 除意 寒沈 る オレ 11 衛性 到底 奉以 暖 深多 然と 大が 7 緑ビ だらう だが it を あ から は を海 何急 一步 る あ な です位が 浮き だ 5 膽 H IJ 來 から 2> な 1) な ま ま な なげ 先等 が 船 数5 ts 4 43-V رعب 赤常頭等 废と 4. 力。 达 見み 鯛宏 E を t 船站 T 14 Z, 170 野 から 絲と が なく オレ る 3 な 終い は カン No 様さ 公部 粉 < な L なに 側にい かご 1) 共" あり 弘 田だで 0 (110)

人問並 ら首を縊つて死んぢまはあ。 校等を 全く君に好意を持つてるんですよ。 ずながら 並の事を云つた。野だの御世話に は、気がである。 ので江戸つ子だから、成可長く御在 で表れる。 て、御五に力にならうと思つて、是 から湿力して居るんですよ」と 取上 رجد る なる位な 僕も及ば 野だが 教頭き

思つて、辛抱してくれ玉 も腹の立つ事 らない様な事は るんだが ね、生徒は君の來たのを大變 ig of には色々の るだらうが、ことが我慢だと ~ 0 事情 決して君の為にな があ 歌や つって 迎して居

す ますよ。僕が話さない 夫が少し込み入つてるんだが、まあ段々分り 色々の事情た、どんな事情 でも自然と分つて來るで -C.

んです

や野成分りません。然し段々分りまった、中でいまりません。然し段々分りまったったったいますかられる シャ 3 な でも自然と分つて來るです」 同じ様な事を云ふ しと野だはな すい 朝一夕等 野だは赤部 関ップタに

です です そん 、あなたの方から話し出し 15 面蒙 な事情なら聞か なく 70 から P 何意 い」ん ふん

一そり op たもだ。 とつちで 口を切つて、あ

> を云つて だ學校を卒業 B あ をつ るる。 ね 0 で、 17 所が學校と云ふ ない さう書生流に淡泊には行 ほきませら。 0 したてで、 1t 無責任です 3 教師は始 なた のは中々情質のあ きまず は 失禮ながら、 めての かないですか や是文の 經院 る 7 ま

すー 淡汽汽 行い カン なけ れば、どんな風に行くん ~ C:

と云ふんです いときましたが二十三 一どうせ經驗には乏しい答です。 「さあ君はさら率直 さ、そとで思は がね・・・・ ぬ邊から乗ぜら だか 年四ケ ら、まだ經驗 り月ですから 腹壁と いれる事があっ に乏し 12 8 3 書か

「無論怖くはないです」 附け いて見ると、 る。現に君の前任 野だが大人しく 正直にして居れば誰 ないといけ ない、怖くはないが、乗 ないと云ふんですっ なったなと気が附いてふ 者品 力》 が 艫の方で船頭と が 乘 れたんだから、 じたつて めの話は 怖に ぜら < 気きを Ŋ は 何も れ な

をして居る。 僕の前先 所任者が、 野だが居ない 誰に 乘 いんで除つ 程話

ぜられたんです

んな時に決して笑つた事はない。大いに感心

事品 斐が 方<sup>ち</sup>の だから、 な だれと指すと、其人の名響に ない、 落度に 又判然と證據のない事だから云ふと此 として失敗 たる。 とにかく、折角君が東たもん ちゅ 僕等も 開係する れを呼んだりか

ŋ ません。わる 氣をつけろ どうか気を つたつて、足より い事をしなけり り氣の附けでれ玉へ一 が好い んでせ 様言は

と世間関 至る差にではれる様な東 のは、 で嘘をつく法とか、人を信じない術とか、人 生が教へない方がいく。いつそ思ひ切つて學校や中學校で嘘をつくな、正直にしると倫理の先生を察察。 乗せる策を教授する 僧だのと難癖をつけて 正直な純粋な人を見ると、成功はしないものと信じて居 て居る様に思ふ。わるくならなけ X, れる様な事を云つた題えはない。 ずが笑はれる なるだらう。赤シャ シャ の大部 ッは 部分の人は こと堅く信じて居る。考へて見 朩 川の 、、、と笑つた。 中ぢや仕様 方が、世の為にも當人の 輕蔑する。 わるく ッが 居るら 坊つち 朩 がない。清はこ 大ちや小學校 、、と笑つた 別等 L れば社会 事を獎勵 今日只今に やんだの 30 たまに は笑き

んな事を考 が四会が 輕は海に 返して居たら、 月色 です L 事 n 0 子 ね 合くです へて居ると、何だか 要領 笑ひ撃の は輕い して、 川舎者 輕薄は江戸 まさか 薄だと云ふ を得る が思ふに極まつてる。 は江戸 間影 な に ハっぷ 戸つ子 知し 何德 を が成程こん 張ば is でで カュ 二人がくと 冷水 H な ~; . T!, でげす カン " ふが、途切り 江を オレ タ ~ 1. を つ子は 違款 な 操 B 2 け だか から 本党 0

當です となっ \$00 いさら it れ 到3 红 堀馬 カン 力を入れて、 云ふ野だの 外切 野だは 田光 ない の言語 あ とをわ 欠張り には 語法 の為 明治 耳み を 瞭に カュ を傾 ぼ バ V١ かし n お た タと云ふ言葉文 にはず此 け 居る れ 知し 0 73 耳でに 化 カン 舞き つ 這人る たが

測法 斯" 0 様に 麩 途切り 羅ら だ の、断子 れ 何党 でも C. 10 れのことに ٤ る 17 礼 所を

15 腔か

りを倚た

奴智 け かと

起き

直管

るの

=

ひに

る シ

船舎グリ ъ

あ

I

天数羅

さら

カュ

b

れ

な

煽

動為

7

もら

歸為

らう

想なと

逐步

U

0

野だが云ふ。

赤

ャ

ツは馬がの

と、え

7

丁度時

分だで

夜は V.

た

けろとぶ 意い堀門田、片刻が 味る田だが、附っい 所され 非<sup>ひ</sup>は かな 位をなっ つと大き所は をし を見るい 5 様等は た 附けてい 4. すく と思い な雲 U は ٤ , op **‡**6 45 19 ぢ 15 が 控於 7 連れなる から き 7 居る れ D 0 孙 カン が、 見みお る。 K お たら、 煽動、 0 か、 た れ ريجو 7 ある事 す E と と で 机 れ を 透き せ 居るん を Ł を とるから差支 で話す 動して 毛力 から、 と煽動 な 掛かけ スポ 或され 0 3 事は遅か 筆でも × て 2 と赤シ 微点 風かせ の光質 居る ちゃ " 力。 っし とか云ふ文句 た 3 が 0 だ。 底 吹き出た 堀田が生徒を煽 誘急 から る Ŗ か方角がわ 狸等 だらら が段々弱つ な は 野のだの れ上は 0 相き 上之 平二% な 10 底 75 遺な 敵に を大意 は け 上を靜 した。 が思る 0 0 校長が 义的, れ な カュ つて 解に 奥な れ、 が気に から きくし 引っ込んで んじ に伸して線香のは が 出だ て來て、 流祭 入いら か一先づあ 畑ん動き 話法 な れ れれ一人で + たと云ふ 込んで、 して カコ 义》 82 只介の 5 をする 様に そが大学 なる 例 批ツ 青空 け 少し の城 が \$6 好す る 0 Zz

50, 大丈夫で、 めて、頭は 事是 好す ともに 懸ぎで んで生活と て、 つて吳れ給 0 ら、 のぶふ んで せ に引つ繰 宿場ない と云つてやつ 意しないと、険存で な す 上を搖ら *t=* どう き 船 を云い う 3 時 41 吸す C は から 了智 んな旅で居て 箭号 を 4 ュ ひ出作 0 見で居 徙 ない 事と **险**存です。 老され れ、吉川君 いえ、御世 と音ぎが を ŋ 力> d. カン 返かっ な海を岸へ 4 大いに喜んで居 け Ł ٤ れ 質ら で野だはにや た卷煙草を海の中へ な を指し 見えます M Š 副: た。 11 とう度はな け がらば あ して縛の 代と 空を見る方法 例じ 樣: 質らきい 何先 「さら」云 から ريم す ぢ 教学 13 喜んで 漕き んまり喜んでも つ 0 ٤ 限と る P 7 つて の足で掻き なり 4 釣には丸で くと笑った。 な カン V: 赤さ 赤か 野だは る V や阪な が シャ から、倉 があず 降勢力 وتمد でどつ 全く喜んで居る 野だが ャ 扌 分初 ٧ 取と ッが の為な ツが はまぼ -(: 17 دم にと首を縮 ij ナ, 發 Ti. 居 1 して 開生 込んだ V: ¥ 君法 一くか さら l) 來さ です ts カン ま 浪藝 大篮 -6

金で買いた だらら ばす 0 す 0 75 3 3 0 があ 片か 3 物治 13 獨党立 は 0 なら 百 清を と思う た人間 心意 他た 返允禮 ts 作品 人 角か 0 4. より 5 か 0 2 だ。 ち 延べ 割な ない。 だ。 € たと け 獨だっ 難ち ٤ る を受け と見立て 御旨 を U. 様う L 無位が 沙沙 ぢ 心が لح た人間 L 75 世 水だら て、だま 無 官で が なけ 頭質 う X 問之清算 0 3 が、甘津 人間 を下さ 事をで より を 0 れ 一人に銭 す對こ ば 居る \$6 此言れ 錢芒 濟士 な げ

劣き 有だ 萬気 行 な振 れ 舞衫 は ŋ 是でも 缝况 をす 風災が 7 るとは Vi 中山嵐に一 喧鳴 3 心とい 怪っきだ を 化 L 舞芸 缝 力。 Æ. 一厘奮發さ れで居る。 ばかり れ 野郎 に裏 B 貨 山風は \$ F. な 0 L 鬼心 難り百

け 力。 た。 寐れて 中々田 舞っ Ŋ 早時 が たら、既 出校 來 TS 3 日四 野だが < 用意 ふいい 嵐岩 を待ち四 出 細さ 出 から あ

とは

教頭

血

來

かなら

彈

1)

た事

け

步

更言

其.3.

ま

居る 話と 日本う 謎を風きれた 不 け た いて た。 カン 月<sup>8</sup> 手 れ て、 だ。 上之 化二 ぢ ふ だ 舞二 ち do. る。 の様な摩 カン は まだれ 心 失 位 船嶺の 声 5 U 100 吹 る 1) だらうと思っ 汗菜 爱光 製力 あ 敬 九 だか 3 非是 ٤ いて交換 は、 何音 ま を Ħ. を 0 1/3% 指 開けて見る 風、學校 を 1 ただ 赤流 力。 出 せ 李 る話 感で 3 45 本際に 臺 てる 所 カン 捷 面高 4 -3-御法で U へ近人る -0 大に心間 L かと を 0 た ると一 20出 赤が た。 7 p VI たらう 錢芒 事 寐れて L 思想 建た 赤 カン を ます p 腹 所される らい :Ы. 0 この水 原手 然がし 、認治 から あ 十 建さ 鼻 缝儿 " 机公 8 否实 オレ ツ 0 不 ъ. 机 程は 文信で 厘汉 M が カン 4. シャ m 程第二日 上之 平:, が行む ね 面 吏 た 返か と云 ヤ 主急 3. (4) カン ッソ 腻疹 用き 別と が 17 をか は 歸江 來で 来で暗いてふ 1 L から 华常 L de 來. をさ ~" 题: を突っ 答 何定 45 川潭 7 宝王 來言 感 人。 7 2 カン 村美

陆 校等 教は頭ぎ 他等 1 \$0 オレ を ヤ 相? 持多 居る を 主意も立 师;

押が受け 是記 だが 云つ 惑す に何意 しち + 文を V ' いて ريع 合造つ た。 彩: J. オレ 交學士 明音图》 山電 J. 依い カン it どと注意 粮 君は學 教頭に -}-なに 1) Ł なんて、 ち 前です 代表 及 ٤ 談元 赤 رماد 独自 被言 狠 湖: 判 學校 勝動る 用汽 常 ななりたんなかんない 日亮外台 150 君念 " 15 んなあ 一致 声 ま オレ 漂亮 は んだ 心心に十 だ 方で 前に オレ だ 沙湾. だ れた 处 300 いて、 I, 無うつ 假是 3 西高 1) 非 l) ッは ま 法 全是 5% 來 別為 国 + カ、 6. 事 かる

B んだ。 清の方き が赤 シ ツより 餘よ 0 程言

を呼ん 15 なっ ても < 「無意 なつ 中意 出來 演生 親切に下宿 だ。こ 寫生 景色は もう な を 1 矢やつ す 4 事を なある なく 0 を 景色だ。 張ばり です があ 野だは の、 なけ 世話な 程こり ŋ じどい れば好い ٤ 古 おい、吉川君どうだい す do きな聲を出 日的 0 力。 奇經 办 方は靄 0 V L 淡汽 逢ふで 惡 0 にです てく 0 す V な様に見 0 れても、油 大分寒く 沙 せ が 時常が きう。 此点に 分から ピヤ 自じ 野だ 分元 色は

砂法 御はら 屋 Z 0 鳴る ŋ 飛りで下る 15 和言 IJ 灯が、 る。 を 0 76 ŋ 礼 き つつい れは 2 込こ 乗の んで 舟品 7 が 動 活る 力 汽き車は 演に カン た なく 舟岩 は後い 立户 の笛ぎ do 0 0 な 0 が

## 六

の底 だは 大意 沈ら ds ひだ。 ち まふ方が が日本語 奴当 の為だ。 澤極石 p 17

煽

動

なんて、

た

べつら

を

しさう

Z

な

4.

なら

IJ

+,

ない

40

CFC

返さ

他

心

う。 女をなって る。弱蟲 前がが たら さら は なも は整た さら 尤もの様で 3 0 た友達が悪漢だなん 大震 奴だから 教頭文に くら気 節為 な 繋が氣に食は 方 L なる 方管 がつて、 して、 と確い 見党 つて 云へない位なり よ 0 物湾 ち 0) 様う から、 から だ、織の カン な親切も ららら。 平野 は親切り あ 坂 が んだ。隆口 A. な そん 野だより 彼いない いんな優 用され 0 -> 知し 摩が気に 333 たっ た なない。 れ な悪智 教は頭き た。 なも する る。 つてマ 好了 カン 在事 しろと 3. た かない奴が 印をし 12 ながと 今に火事が , , 判別然と 大にして な い教師 六が る 0 をきく なんて文學士 東 が、 ふい F\* あ 入ら 然か だ だ 修う だら 1 0 オレ から、 に見せてるん カン のき なら、早く 何でもか な特前の ナ位の mi. を馬さ が初と 0 150 0 男ら い事を云ふ ちゃ た事は云は 6 水つて、石がで あ 3 なも 世の 胞本 親先切ち て <sup>兄</sup>る の山原語 馬大だ 過じ の解に意氣地 0 Ų > 山温泉 しくも 降を 付號 赤為 免 0 It そ て続き だ。 极三 シ ょ わ 去 れ 生徒を 15 うって う か豆腐 13.8 となな なら る。 應き t, 然上 力》 ¥,

山はなる の果装へ る。 だ、邪魔 省はる な。 カン なもんだ。 云ひ條が尤もなら、 思想 こく計り米が出 统 -) The same たら大抵 徐さ 行 都人等 一そん を 0 物は相談づ 掘 ま な廻りくどい ある こって成 礼 반 事は 邪思 0 成ら 魔法 的几 111 た てく 明日にでも ですがでする 來る だなな。 れ たる 吹ぶ 事 Ŀ 死 えし 7 を なら、 懸かけ Carl. Z;" もなる 知し 衛職 is IJ 質け رمهر 6 下以 دم I)

2 L 五年紀 V ? カン Sp から。 y, だ。 ち な 7 荷言 p b あ ihij そんな裏表 0 な L 來た時 た學校 思だに ナ 返さ Vì れ 飲の cz ナニ 主 ない し な からこ 一番に氷 行 カン 礼 主 あ) んだ。清は、 0) 缝艺 0 0 ~) では中をあっ 激に たら 以だら る 死 た [4] 奴"; か 82 というない ら 5 ŋ **迄** を行 全定が 能先 0 Ŧî. 氷げで 持 四之 Hi. 0 Jili i ナ だら 41--1-はし して居な だらら 5 カュ よく た

舞さい

75

研治 自装

な

座

ば

隨君

分決時法

校が

0

から

れ

なら

事 た つて

不ら 吸言ない

カン

思力

\$L

な

15

會議

事じの

件艺様方

例ない

異なって

た

方きが を 中等え たが様を 面がって をし カン れ 嫌其 见少 は、 2 つ ま 障をす 別るに を 5 身心 ち 3 場 題き 4. 亚加 1-2 カン 喇点に が な 4. 7 學家 た時に、 以ば 思想 7 を He な 居る 7 1) な L が 鳴なし 力 常気 がら 4. - 3-事を 0 ٤ 野だは突 だ。 0 6 大家 30 所是 部で屋で 印意 i. 12 権幕で、 る 少さ de による 大電 な 中等一定 X, L Ŋ 怖品 力》 300 3 た 12 真t 通信 連交 オレ カン 所の野の眼が 野だ女な 居る 中省 ď, 0 IJ な 山富 嘘た 目的 見みい る。 は 嵐 嘩ら 巡話 何事 F な 0 W 見み 顔能干な貴きは 奎 だ 36

切り

恩《

園づ

異い

名や

を演奏の 温度を はできる。 清潔眼が事実がまれた。 で、成なる物が 威が 3 椅"平心 源なにまなが 豊に る。 ル 2 居る 趣記 常言會行い、 0 で子す る。 一寸神 端に 南 かい 議 は 5 に校長 林兰 ち から とは 教ける 坊で敷き 教はれれ 劣等 あり 堂等は 1) Phil 勝き 田程 加等 る 野がだ 加上 支育 校長 眼り は 大はれ 堪 時美 だ。 0 た 力 0 次しが 西はかり 0 様子 は を 問意 役者なな 代 是 宝 112 聞主人 抵この 大 \$0 が 60 坐去 喧饼 眼ら 人ない お 11 つて وعب が IJ 並言 IJ 怒む 12 ぢ 唯治 h 10 を 遺<sup>は</sup>分割 入いら J. 理》長祭 恰好 見み居る 席に落っ な 勘に隣着 カン 0 0 は 席書 カン . がきを たた 游斗 屋や は 2 して V 8 4.3-IJ な 末る 負き 性位な格 3 懸け 込んか と吃度 1+ お 見み 物当 1 なる 時間に小いの る。 駄だは 識況 3 赤為 オレ ブ 山家山 似中 一此方 細生だ 4 な J. 天儿 4. 小三 負け 風影 す そん 限め 6. 薄り 皮質で 旗階 0 方言類當 が を 日向 共気周と あ をぐ 物ぎ ップ 部~ がは ま TS な ムふく 5 張は だ が 屋や 怪な似に養きか 力道 事で を教は す た B 4. E るべ 5 が 構な Ţ 15 20 氣き は き 見み 23 師し 並な

福。

\$0,

オレ

對た

無いる

前記れ

を

働は

會

云心 た寄き

生意

オレ

めて

カン

とお子

が分 な説言

6 3 41

な

60

白 頓力

分元

勝手

をたて

は

かい

から

カン だ

寄よ て始じ

て

が

加加

减艾

経過さ

ds

る

纏

黑云好心

決は

3

事公

柄

就っ

4.

がに

見み

た

場ば

もら 大门 抵 御 揃え 4 5 カン 校 長 が In.

> 储 始思 笑言 る 10 1113 統 症 泉艺 ば、す うなりて 記書 居って ts が 0 以い 見み 0 行るく 4. が た 來 程記る る 用冷 是記は 2 オレ 事品 カン 宿さ た 欠<sup>个</sup> どら 可是 が 村智 思って は 來言 州世 Ł 君公子 を下さ 17:10 ŋ 账\* り村程大人 引言 内に居る ( · オレ 足た IJ 7 12 た るかに葉を げ B 正是記 IJ II 先芸が of. IJ 足た がら 居る 3 カン から 除計なり 人 から る。 1) IJ う オレ 壮笔 45, な 0 氣章 あり 様うだった が た 社 6. 時令 る TS つく 管法だ。 拶言 4, ٤ 文学者 書物 な it 毒类 を Ł 不 松气 4. 11:4. -}-冷克 頭聲 心态 地方なりを 所と からなり 足亡 だと 唐空 上之 に浮ぶ。 数 逢あ 茄な 旗為 f.7 かと 感觉 る を 君会 に制定ったまっ 事 y. 知し 顔なと 0 5 of < 老 きたし 温まい 見》 れ 30

此方 る 0 رجد 4. た。 香油 袱? 闘も n 質言 > 係以 見みえ を 0 汉宋: 6. 1) 人 君念 事品 男 來 1,127 崩 ナニ 自当 465 倾 5, 次引い 分光 會打 は 議 様言前た 刘 校芸 強力 宝 1. 家 11

カン から Yr,

一廻つて反古にする様なさもしい了見は持つて

がて始業の 來するのでも、番を立てない様に靴の底をそつ 來ない。仕方がないから、一 稽古ガやあるまいし、當り前にするがいる。 るもんだとは、此時から始めて ャツは早々自分の席へ歸つて行つた。 赤 へ兩隣の机 むき方がら氣取つてる。部屋の中を行 音を立てないであるくのが自慢にな 喇叭がなつた。山嵐はとうく出て の所有主 銭五厘を机の上へ も出校したんで、 知し でった。 泥を

歸つたら、ほかの教師はみん机 かい て通町で飲んだ氷水の代だと山屋 五厘を出して、是をやるから取って置け。先達 だと思ったら遅刻 くと、何を云つてるんだと笑ひ し玉へと云った。 して店 授業の都合で一時間日は少し後れて、控所といった。 存外真面目で居るので、詰まらない の国はもいつの間に は君の御蔭で遅刻したんだ。罰金を出まれる辞を見れる れの机の上に掃き おれは机 したんだ。 の上にあった一銭 か來て居る。缺勤 を控へて話しを れの顔を見るや けたが、 元談 おれれ 北

> 冗談ちや れ る内然 がないから、出すんだ。取らない法 かい 本當 だ。 おれ 君に氷水を奢む

があ いが、なぜ思ひ用した様に、今時分返すん れるのがいやだから返すんだ」 「そんなに一銭五風が氣になるなら取つても 今時分でも、いつ時分でも、返すんだ。奢ら る カン 6

とと をあ 赤流 あるもの こんなに真赤になつてるの 山嵐は冷然とおれの顔を見てふんと云つた。 シャツの依頼がなければ 受け合ったんだから動 ば いて大喧嘩をしてやるんだが、日外しな カュ にふんと云ふ理窟が きがとれ C 山雪 ない。人が の卑劣

が出まいがおれ 「氷水の代は受け 亭主の云ふのは尤もだ。夫で 君に出て費ひたいと云ふから、其譯を聞 きたんだ 一銭五厘受け 所が勝手でない、昨日、あすこの亭上 積りで今朝あすこへ寄つて詳し の勝手だ」 取れば大でい 収るか ら、下宿は出て吳れ一 10 B もら一應慥か い話を聞 福を出よう が來て いって

な 亭主が君に何を話 し たんだか 70 が 知し つて

of

には

山麓

の云ふ事が

何の意味だ

·b>

かなら

の癖にどこ芝も省る氣だな。

るもん か。さう自分皮で極めたって仕 が千萬な事を 様がある

か。器があるなら譯を話すが順だ。 ふな 主のエふ方が光もだなんて失敬 せるなんて、威張り過ぎる 女房だつて、下女たあ違ふ の下宿で持て除されて居るんだ。いくら 「うん、そんなら云つてやらう。君は胤暴であ ぜ。是を出して てんから亭 下宿の

つてた 間は懸物を一幅賣りや、 ちゃ、君に困つてるんだ。下宿料の 拭かせたかどうだか知らないが、兎に角向う お オレ が、いつ下宿の女房に足を拭 ぜ すぐないてくるつてい -{-カン てせた 4

ぜ 利きい 4. た た風な事をぬ カン ず野郎 だ。 そんなら、 な

だらう。 んだが なぜ 置) いやに 5 出て たか、僕は知 なつ たん らん、置く だ から、出ろ 事 は置が いた

るものか。 馬旋する君からしてが不好だ 30 1) れが不均か、君が大人しく 前だ。居てく 一體そんな云ひ懸り れと子を合はせ よい様う

かだら

山岸是 Z. ぬ肝癌 ちだ

カ: 立た ちゃ からぶふと、 行 なく たを述 のなかで文章 古 が が突然起立し な 危惧 は、は 7 け 0 否記 々 質に今回 るなんて生 力。 オレ は無意識 々職 40 5 だ る 考へてな 職 念を 0 仕上 って は、なぐら 0 風言 玄 口多 舞き ま り人をから れ を からいい 運え たたに t 放け 様ら を振 生に徒と 事を喋ぎ 床き 子ぢ 1) 免分 TI 何か云 0 場は ツ 可腹案を作べ 狸な 4, は てる。 献 かす 明療 難が 飲いる A 90 から む 下沙 -C.3 たひと C He しるに足る 事じ 等き 積り 寐な頸炎 対有い仕り 为 \$0, 三言か三言で必ず そ 一件及 野だは 標言に 気にが人の頭を 気にが人の頭を 赤が 0 る なけ すると 5 和党 を ツ に否校將來 わ 野だの 0 ヤ U ダ 力> ななと 新舌は中々 を人い ツでも人物 とし でも 例的 見ようと、 7 世 なり だ。活氣 0 前為 を オレ から、気 取ら 事性 がく 述べ 取と に居た 7 れ ま だない るが 7 腹皆 は オレ 礼 け

は

け

12

E

分別漢外で 寬和 た。 たねいる だ。 野っだ は徹頭徹尾質成 た を そ 0 オレ 御處分を は 0 0 では一つまるができないだし つに陳列する 25° 只是 八字校長 か事は言語 仰ぎた 成に致に に中変 るぎりで課が分られ び致 ます。 と思想 ある た劉切な御。 どら が意い ひます」 御述べ カュ 成在 ない、 7. 7. r. 3 ~ -0

う。 費が成せい 影響が 物ぎ 反党 對信 V ' 5 何先 0 南 が全点 0 ち け だかれ 大や します 粒を たら、 です をす 然 何だ失敬な、 非常に腹が立 起芒 心人 一赞成: 張 で常に腹が立つたから、腹条に野にのよふ意味は分らないは ち つて着 そんな植珍漢な處 1 705 です。 1) 職 100 っます。 云い 教育 却で 貝% 」と云つたがあとが急に が 弱 3 1. 1. S. T. F. 42 反勞動等 どう が 大江 っった。 席。し 退たを 仕舞つ 仰 六 间套 を起こじてい た。 突ひ出い 歴史も わる やる à, 来た教 すると もだら た。 分は大旗 通道 ら、私は後頭徹尾ら、腹案も出來ない は が した。一 赤さ IJ 、寛大ながに 村 邮 也 山海に居ったりる と同意 ャ たく と思って 1) ま .... り殿重な がだ。 豊には で水 4 0 來 す 3 ち 旗

> に居ない また し赤語 合意 ~ する こん N 61 つ迄御交際を願 を続いる 荷に 何浩 1'F? シ カン 澄 カン IJ 中等 とす ツズ 东 をする遺悟で ふと笑ふに 05 から れば 伏させる手際は . オレ 合り は生徒を どら な 1 台面 0 つに 居さた。 なつ は 學校 たら、 柳 75 ない。 た 此年 D 4º 方で 心心立 0 どうせ、 T 構築 一てに居る だ N 免允 オレ 5 だ から こんな手 Ł だ。 カン Z. 'n ら、 倒 IJ 所言 學が校舎 カン رسير 验 -6 111-10

なが ら見ても 「私に 何心 見って 0 意で て起た 7 人物如 たら 短さら る して之を翻弄 な ち 夫は 上が と今迄默って オレ IJ ると山嵐は は 教育 光十 ます。 どうせ、 0) 0 及至 7=0 と云ふ 着 かと思い 日か 寄宿生が 其活 よう 後 1) 他 耐子 ま 聞き 早々へ 高い かとは 又东 2 100 6. かます。 下窓を振る 生" 0 のは此 君公 7 教学 の御 た所為と 新來 居た山嵐が香 順らは ャ 某系氏 ツサきんさん はた せる 師提氏 勝か 1) 原 t 成 143 せるす 全然不同 行は どの 様な摩 1) 人物を を教に にし を証に を

事を述べた。「影 に話法 ま 36 ٤ させ 向記が落そかかか があ えし カン んで 人い れ は き た以い あい る しきりに何か 相写 か私語 尻 7 カン -}-情他の 待ちち みんな自 來さ に着 る騒動を引い 見<sup>ル</sup> 殿は を け 背 寺 独は先 感動に る 事徴は カン が、山嵐 所生 赤が き合 る。 念に 一分の家徳の なけ 學校の 生物等 狸に挨拶 オユ な用 7 方空 カン ば だら 居る、護 修言で カン か 制。 き 此男は 社 とぶい ツ れ Ŋ 職員 居る。 は は一 虚分の も負け で、 4. んが あ 是記で なら 琥 1000 AB なり あ 談 川村に 金 ほ 足が消費 る。野だは どう 向應じ 珀罗 胪善 小見えでこ 不管長 いや生徒に IJ 力 手持無 た 0 マヤないない すが っまし 狸はは 君公 ず 頭を 0 から 然がし、 は あたに でテー イ にして で気きの な では 4. 水と が勤 例法 が生徒と 沙 處是 は時々山風 服的 0 の通信 汰た 版を配ける。 た 报号 速か をし 隣同志 遅ち なない たび 只らん 今に包 ま 網: を 理刻之 なの 0 か事ける さう IJ び諸と る 北京 通言 世 味 勿当 ٤ N 1) 統 は 7

まった窓送う言葉とお、て、放置交長だの 参考の傷に御述べ下さい」 などをあった。 変容 鏡 神の 全 いって腹臓のない事を

な面倒な会議なになったらよさ 分差 心ん 狸货 徒等ないの 大人し 處と だ。 に一同を はこん んか 0 礼 を想た 0 60 オレ 分がす だき 0 L 初 肚茵 VI ば、 -な馬 外がだ た。 0 れ を自じ 预装 ٦ だと 生徒と は校長の 部 る は校長 一常談 ٤ なな修 独なさ 物彩 極章 を 鹿が気が 行道 25 吹5 見過 り、延ば、 ま 5 0 か、不徳だと なく 理り ÷. 0 つて 校長 山雪地 8 じ散ら 背負 成なんぞ رج 師しは -0 カン こさら の言葉を聞 をす 適は た。 つち 8 して居る て唇 J. は L が 第言 15 えら なら、 力》 を なけ る。 云小 な 所があ た す 退治 して、 何色 مهد を Z. 1 教場 出來る 奴別が、 I) い議論を N ても ¥, L ŋ 41 生活 んだ。 Light. で、 山雪風色 飲り席さ オレ de 事を 會包 漢 門が も貴任 で日をする 必要も ば 333 分裂 学人が の屋や が 製賞 低 議室 北 成程校長が 大流で から オレ 0 門童 から先 Ł HE! れ が煽力 制暴をす 程根に 7 先芸生 -0 を受け る。 0 0 なく 澤克山院 到台 國於尻 J. 鼠 鳥等 は蒟蒻版 れば L だ。 な K 生徒を 3 なる酔 て、竹 得意氣 36 免意 たとす 40 あ だ。 力; 0 0 L だ 古 ာ れ かとま る 36 が 分 成次 だ 人是 性問わ が オレ ない 赤意

成程狎が狸な

1

赤急

+

ッ

也

赤か

中

"

É

ま

居る方がましだ。

がだって 却でかれて 聞きいて、 見》 はら 却で現ま とおあ は 善悲の 几少年血気は 0 吃き 限等長等 やる 徳化が 鎮強 る シ の御者ない IJ ٤ \$L 4. 全小 Ŋ る 學校に はだ教頭 麻を使い なる 未来の為に ます 4 老 オレ はま 1 就也 様言ので 小艺 た じれつ 年に なが な フ゜ 何后 0 に所文で で、 4. なり カン ある 實分 TEL が、 ぶひ 及是 る 河岸 カン L 舞· J. 0 事件状物を見っかっ ぶふ事は、 カン ば 大花 限等 よく して の後き上げた 酸光 だ。 何だか 3. る 4, 11 な御坂 年後は、 でい 成為 事電 知し 共态 L To 办 な 水ぶ だ Lit. カン 不行所であ た制裁 利かくし から、 ing b 分院 ない た 其方 たの か。 は、 計畫 かい 7 な 武士 らと [H] = 寄行性 U. 14:3 を深く 何言 柳江 私だし 相等る。 な か 氣色 何免 御二 加台 カン do IJ 1) 的飲飲 願認 カン だか 症ない。 形式は 掛上 版と あの手作 の関連 情づる あり H.为 不管 的 450 接 と責作 生徒女 から ます 暖沈 ik! ケ 15 オレ あ 1.1 It عل な 3 校的 思考っ

力と

身上

に下湯

た。 はせてわ

夫孟

此る?

明に 7

ぶつて老人夫婦ぎ

無数

だから、

かな人

があるなら

7 置

3

が

あ

ーだや

内言

敷

かっ

则追 1) 因是 ませ

ŋ

-2

御二 か

座台 ٤ 質らは

主 ねて

4

ばらく

考が

11:3

たが、 江 班

1

蒋筠

見みた。

うら

なり

先

生艺

7)

36

れ

が

から

云,

つ

6

只気気の

0

たの

す

0

すると今度は

8

笑は

ャ

ッツ

洗濯で そん

んな下さら

75

V

娛樂を

授きけ

るより Z.

から

F., de de

> 15 る

逢ち

3.

0

も精神な

的娛樂

あんまり腹

60

なか t

をし

服め

を見合はせ

だつた

ŋ

訓

藝者

が だり

木曾

の下に

立つたり、

天麩羅を食つ

が

飛び込ん 神染の

す

る

0

が

精神的娛樂

だま

つて

開き

7

٤

勝手

な熱を吹

折卷

れ

だかか な者を

ら

車屋をつれて

來で

3

來き

こん

を相手に喧嘩をし

かり

揃言

つて

るんだらう。

出て費ひ

たいんだか居

いん

んだかかり

0

i

6

氣な

たっない

江之 丸まで

の名な だ。

こつさと即つ子の

中家

どらし

て、こんな要

如質

を

得なな

者がば

7 座さ

礼

たら た

改めます

るいがら

Z.

然さ

3

御吳

ま ま れ

かっ

御おり

北高

から 何答

南 カン

る 不ふ

なら、云

事をが

とめて居る は即夜下宿

と、女

房等

称っ

易

御=

肥美

料を釣

つたり

ゴル

が

露四

TH?

文學者 神へ行い

た。

田祭に合かな 其がに 物質的 たなる 社会 t 其 ツ な御神 取済る や俳信 來<sup>き</sup>て 0 が で釣に行くと 然し人間だか 又是公司 布多 上流に位 狭ない 分れ とつい品性に 終ばかり を出た を を 耳之 い土地ではか 出た 作? る か、文學書を 0 た。 ٤ する は か、何で 大變な打撃だ。 は、 就是 到底暮ら わる 8 B 元 36 る 0 可きも カュ も高からしたう だ 影響を 娘二 中學 0 っ讀むとか、又は 終が カン 様さ 世 な外外 る な精神的 及是 Ĺ 教 B な 7 す 0 ぼ 師心 ٤ 0 す V 0 な 様き 單を て賞ひた 世よの 物きを

水 8 なく つて は V け 13

L

た。

七

初

を引い

华

排湯

0

出て仕し 事にし さら な 2 Ŋ f たや つて 40 出た事と 何恋 手製き 車を 尾。 つて來た。 たら、 だ。 いて たが、文出なけ 力。 は が 看然 どちらへ参り He たが、 そこが天意に 面倒だか 今に ムは 歩すれ どこへ わ 族屋 6 ば 主 を目め VI とうく 山城屋 3 行いく 開党 叶曾 す 7 なら 静 る Ł 附っ と 文, -C. 5 73 ٤ 17 ち いいか 住字 わ 4 出注 0 7 行" 屋中 から 力 カン **然治屋** す 19. 宿室と は カコ あて 、だら 杯食 F1# 5 行 たす だま I, つま 力》 30 i. ٤ 75

力

7

りた

から から

是玩

六

カン

12

ij

は

あ

う、 切り びすき んだら きだか 居<sup>ゐ</sup> IJ 當をつけて、御免々々と二返許り云ふ を控察 何答 76 るく 5 Ŧ. 5 る 出た御おし 君に っな下宿を だかな 度換点 れは --相等 町養で 位な年寄が 面党 進な が ٤ 似て 50 らら 敬思 7 な 下言 い女な 思さつ 0 はない。こと 25 げ 是は大方うら 共気なたまな 來て 店る かしい心持ち る な す カン の品格 る。 から、比漫の Ŋ らい 750 る ~ か古風 勝き が、不 てく 0 君允 嫌言 まあ御が が方々の 人を持 0 i, C な は うと ある れる なり C: 土地の人で 調さ 紙し だらうと、 知し は 燭を 地の人で先組代り 上あが ねて聞き なり 0 脈系 の御婆さがする 游 一人で先 な 事じ てる of the 情 4 君公の ŋ 主人を玄關 だがが が 知し すをおき べさん け 4. 、年寄を見 オレ 御穹 7 云ふ所を、一 仗 、よくうら t." M代々の屋敷 内に住んで 大方清がす 母 ふと、奥から さん 加か搜索 附。 0 じて 1) いた。 よささ き 移言 だら る 7 返さ 見分 あ 7

評質が 好きもし 拭がだま ナルを 5 れ なっ す 6 3 立心, -}-45 か知し 脳か 大哥 ٤ な 單な カン り言つてく 元党 云 は此學校に 行為に 等的 0 が を る。上さ C 0 な人間 で思える を鼓 ŋ 薄な 難も 8 な と思想 原げ 理り 始起 0 -形 有元 吹き 生光 を持 れは di た は から ま から か> 日中 V - }of the 以旨 な む か オレ くす。 所言 何だ どんと 1-10 TI た。様ろ を る 寛かいのに 7 教師 つて る外風 は j 0 in 0 加台 0 同時に高いた 此る る 赤が を至し 理り 旗高 Ti 時に、 弊風言 動 由当 기를 腰亡 を 3/ L 新來 あ te 一面が光 なら を杜と 以為 常 から あ t 居る を 理り 精い 7 够 1) 大當 の所は 野中正常 ッ 由当 を受け 代准 前宿生 0 主 に於 絶ぎ 神とは きく 红 嘩 L 先法 IJ 學等 Sec. 3 する 腰门 0 矯正出 なる が 7 丸意 を 机 山龍 、之を見 に學術は カコ 心心得ま 公在 同等 ます たっ 為な 卸度 で容 1 った。 神はいい 你 主 0 を散れ プ。 にと 同等 7 力。 L 來意 3 0 が を は

山潭 鼠 0 方き を見み た 60. 慰らし は 向雪 知し ら 面加

らい 夜の 長家 す。 れ 6 温泉茶 た あ 力》 様で 宿沙 る。 5 直 性能は生徒 とく も自分が あ 員なん して 入湯に行く 3 は落論 が、あ 宿 山脈 たいい が 直 れな 者に 校舎の ととし ま 17 交票 中外外 を幸福 以為て 御神 かとぶいの 留守都 た 祖等 カン ひに、場 0 出 意動を を引き L 0 は 7 印意 6 1= L 所出 大震 ٤ ま 4 44 あらら 行の行 け 0 なが 置き 小产 ま カン

た。 又差だっ つた。 が、成窓 懺 前きの 云し 着を 妙等ま 是程自 火上 ひさ だと 席當 入策をあ 宿道 なす 程さら てて私を 奴当 攻撃されて 3 全 だ 分 カ: ば 0 出。 ほ 不 ば笑ふ。 はし V HE わ て居る 8 わる E あ 來 同等 たと れ る B がい て見る な 流泉迄 又差 いた事 宿道中 る。 仕し 思っつ 0 方か から あ が ま 7)-たら وم 行 を知し 出产 オレ な ま は 15 語字 1) 奴等 何怎 あ 0 れ ま 泉に 0 ٤ 化 3 は -3-舞き から お お そんな習 B とない 0 オレ 礼 なく、 贵 す が が きま \$0 くべいと 悪なか 何在 0 礼 は 戯を見て

は

1)

な

力》

0

味

取出

云

0

カン

け

天宗

羅ら

٤ たら

つ

Ho

43-

を

た

が山場見

手として、 だつ が、 L よし 事员 た。 ま 夫爺 號が た。 0 カン K 禁足 す 力> 單於 L L た 訓 が TER 話法 獨に た 校等 罪に す なまじ 4. だ 大變な事に な が、 長 0 を 教は JF. から あ た 0 尤言 加几 L は、 主 たう 其語 事是 な ٤ ŋ 8 け \$ 可成飲 をよい 没さ は北京 上 4. れ かい たた 大江 等で なって れ 香水 會包 其法 同等 0 む 杯色 御 な 社 后中 が笑 に店を 會 生徒の 化: でと、答宿生 だの 327 場は節 想点 通道 前先 A. た。 出るな 特に な 風き引 團克子 行师 1: 野だが 歸為 一个。 様さ 共造 L る *†=* 11 な 一方で 所言 だ 0 あ 世色の

ら、夫で ひ心棒 學がの B 下音 分なれ げて ٤ 注意文 红 脳を が 到跨 到尼 が ま わ 此言 ら、初上 る 雇り 香姿を食 來き 潜かいか なく 手 が 屋中 60 you 13 独容 気き 哪子 cy 居中 思な 初 队员 團院 オレ -5-0 嫌言 な 7 7. 2 TS 合い पाई

それで、漸と安心した。失ちや何を氣を附け

あなたのは慥か―― あなたのは慥かがやが

御嬢さんを御存知かなもし 「い」え、知りませんね 「こく等にも大分居ります。先生、 何處に不慥かのが居ますかね あの遺跡と

「うん、マドンナですか。僕あ藝者の名かと思

やけ

言ふといでるぞなもし。まだお聞きんのかなも

れ、學校の先生方はみんなマドンナーへ

番の別嬪さんぢやがなもし。

あまり別嬪さんぢ こ」らであなた一

「まだ御存知ないかなもし。

葉で別嬪さんの事ぢゃらうがなもし」 「い」え、あなた。マドンナと云ふと唐人の言 大方諸學の光生が御附けた名ぞなもし」 さうかも知れないね。驚いたし

野だがつけたんですかい一 ムえ、 の吉川先生 が御附けたのぢゃがな

其マドントが 其マドンナ さんが 不慥かな マドンナ さんで 不慥かなんですかい

> な、もし なものは居ませんからね。さらかも知れません 厄介だね。選名の附いてる女にや昔から碌となった。 変なってをなったと

妲妲のお百ぢやのて、怖い女が居りましたな 「ほん當にさうぢやなもし。鬼神のお松ぢやの、

あなたを此所へ世話をして御吳れた古賀先生な て居たのぢやがなもし----」 もしー 其なって マドンナも其同類なんですかね ドンナさんがなもし、あなた。そらあの、 あの方の所へ御嫁に行く約束が出來

人は見懸けによらない者だな。 が、そんな鸚脳のある男とは思はなかつた。 よう 一へえ、不思議なもんですね。あのうらなり君 、ちつと氣を附け

あなたし

て御田でるし、萬事都合がよかつたのぢやが一 あまり御人が好過ぎるけれ、御欺されたんぞな し向きが思はしくなくつて ---へ、あの教頭さんが御出でて、是非御嫁にほし もし。それやこれやで御果人も延びて居る所 一大からと云ふものは、どう云ふものか意に暮 所が、ま年あすこの御父さんが御亡くなり 大道は御金もあるし、銀行の株 計り古賀さんが も持つ

あ と御云ひるのちやがなもし のシャッは只な 0 シャ

それから? あの赤シャツがですか。ひどい奴だ。どうも ッぢやないと思つてた。

ら、今更學士さんがお田でたけれ、其方に替 出來かれて――まあよう考へて見よう位の挟 も古賀さんに義理があるから、すぐには返事は 旦古賀さんへ嫁に行くて、承知をしときながたとか さんがやてょ、みんなが悪く云ひますのよ。 さんも赤シャツさんがやが、御嬢さんも御嬢 馴附けこお仕舞ひたのぢやがなもし。赤シャッ なっ る様になつて、とうくあなた、御嬢さんを手 んが、手蔓を求めて遠山さんの方へ出入をおし よて」、それちや今日様へ濟むまいがなもし、 拶を仰したのぢやがなもし。すると赤シャッさ 「人を頼んで掛け合うてお見ると、遠山さんで

りする強りはない。被約になれば豊かかも知れ 堀田さんが教頭の所へ 「夫で古賀さんに御家の春ぢやてム、御友達の 赤シャッさんが、あしは約束のあるものを横取 ませんなー 明後日様にもいつ芝行つたつて済みつこあり 「全く海まないね。今日様所か明日様にも、 意見をしに御行きたり、

乗せつこさ あきれた、 部屋を占領」 貸すかどうかからんが、まあ一所に行つて問 0 て見ませ 周旋 をして居るのかも知れない。他の中はいかさま師計りで うと、親切に連れて行ってく 野だが平気な顔をして、 一萩野の下宿人となった。驚 L した事 か銀の座敷を引き拂ふと と頼ら かさま師がの だ事 計艺 0 43 南 つる。 で、御五芸 れ おれの 翌日から B いやにな れ 是記に 今でも 4. 店でた 10 は

學なんて役にも立たない藝を選えるより 開於 けないと、小が 世間並にし オレ \$3 た。さうす Z. 百間を資本にして牛乳屋でも だで、首を給 也 も遠くから婆さん IJ がこん たな議立のいゝ女は日本中さがして歩いき巻へ來て見ると 清に矢つ張り 善人 上前をは ば行も たなも へると物理學校杯 とぶつてびんく ちゃ先温 せる رمه 0 12 造り 73 れの信を開 ばからして、 5 0 女は日本中さが 切され 事 \* れば三度の 八済まない上に、外 れも負けない気で、 ない際に 始 れずに済むし、 へ道入つて、数 8) しずに暮らさ した選者なか なかつたが れ 生きて 御ご ば よ 心。 教に 0

> が、岡さ 暮らし 東京から手紙 とき な顔をする。 だらう。 てる もとが上族だけに ただが なると、變な序を出 いたつて減多にはない。婆さ 力。 て居た。 とくたんびに何も参りませんと気の毒さう 知らん。先達ての それにしても、 少々風邪を引いて **‡**6 れ こへの夫婦はいか銀とは 気になるから、宿の御婆さんに、 水き 双方状上品だ。 とんな事 して識をう せん もう返事がきさらなも 手紙を見たら順喜ん 事計り考へて二三日 時々尋 爺さんが夜 30 れて見る 違って、 礼 はどうし は間に 0 立た

有もり 云つたらそ どこ ます で御嫁を御費 試みたには て、 易 を 秘述 L 力》 などと質問 なさるのは 何党 ね。 何でも とかさんは二 なさつて、 誰さんは二十で御嫁 可哀相に是でもまだ二十四でかは言い れでも、 恐れ入つ 例を生ダ をする。 當り前ぞなもしと あなた二十四で奥さんが御 所に御出で 十二で子供を二人御持ち 北台 奥さんがある様に見え 1 話をし ス計り取げて反駁を を御費ひたの、 なんだのぞな 冒頭を置い 僕も二十四 j せと

> なと田舎言葉を真似て 本等當等 正確に承常かなも の本質の つて僕あ、嫁が 慰んで見る 費ひ座く たらい 婆さん うて仕

行2

が出 方がないんだ んなも 「左様ぢやらう 田来なか 0 しちゃ つた。 が オレ な 此換形には確 岩な み入つて返事 う ち ¥.

つとら なも 一然し先生 6 私 は 5, ち やんと、も 御城 カニ 御招 行 1) 睨ら なさ 柳

すか え、活 眼だね。 どうして、 睨らんどるんで

は 「何故してて 13 ち رج 4. な カン T V. かなも この東京 毎間 ŋ から便りは を行 焦が 社で御 か、随

部个层常

一來で色々!

に川て來ない

から大電

たきに樂だ。 しをする。

御婆さんは どうして奥さん

する

から

いか銀の様に御茶を入れませ

と無い

たふ

中克 ij まし つあたいた。大變 ti 服

何度で 然し今時の女子は、話し 机 さうです 御品 御気を御附 43 僕 ま ・つたか 奥さ と違うて油 1 细 ま 問男 别 で ¥.

矢館に 田なか 半分位の るか を引び にと思 なるべ 坊潭 5 れ 图主 を五 んか 手で 達 だ が 出で op る なし 0 カン 120 圓 0 7 込んで居ると、 遊覧が 行つ 坊學 5 が < -使る け 配 とばふ \$ 0 de カン P ち 長さ 終鼻で清 一氣候 つつち 飲物 6 寐和 知し 15 0 3 る 東台 かばた 氣を ち なる。 6 か 去 れ p 7 0 ts 0 理公 京 なも 手で が 9 13 L 賴生 は (P) VI を だ 宁 رهم 11 V 便局 て、 紙気 を書か から、 人に 晚送 PG け ŋ 0 ろ。 4 V 6 歸れ --から け it B 力。 な 7 は は の手紙をひ 順急 るら為替 風か 東京 萬元 7 恨 つて なる が 4. あ 13 細ま 風邪を引 此次には 預点で てく えつ 寺で を から まり ま 4 任 あ 一田舎者は人だい、もしつける きり カン 持つてきた。 仗 6 より たし 力 い日に遭け とで 時に差支 御窓 ぼど 短色 0 れ る 0 0 8 人で 6 置加 御治 ち た --力。 4 4 不 襖 困量 御小造が つつかせ 0 大丈夫 責めて 過ぎ 圓 7 を <del>1</del>5. 2 4. 順是 ŋ をあ 無なに 持的 あ は カン عهد に極ま 御門 がわ 宿屋 なる 5 圓淨 げ 7 ŋ ない 4 を、 手下 此为 たが ない がなくて 時急 け だから、 だ見み ない 紙が 様う 容が子 此るの から、 道路な な る 様っに 十月度し 茶された 紅質 ぢ 清ま V 0 ( ) At カン p 7 7 文作 + 0 下げち 京書 だ。 好す 所言 恺 7 カン な

て数は は一点 より 先生 芋どで と今夜 風能に たに じゃり 40 出だ 宿に居て だが、 つきな鮪 礼 銀艺 B で今夜 カュ カン 時じ どう 要領を得 生等 して、 育者は なら B VI T 之 吹ぶ 1 間次 口多 しあの 事是 な お は 相跨 IJ 多 カン 日び すを 本語 薩摩宇 貧乏し もずい 命的 大い つち オレ B 際≈ つら 自当 食ひ な 呼せて きし カ: 學校に まふ だ。 は見べ 身と ても 6, な っ り食つてい 関子を食 族で 物系 19 が 身か、清鉾 が 學 養 線で 変つけ、 H 70 返事 から、 清き一 \$5 かい に長くでも 清ならこんな時に、 せて カン なまづ 親と切ち 0 17 から 吸ぶ れ 机系 だ。 13 は を カン 居る っんは 黄: V: 芋は 82 立た V > C. え 所で 色く 0 is 字 禪以 ては見る 抽手だ う 大き事 カン なく 割物 居る 昨時日 40 らら 0 ちに 大だす 0 ے د なく カュ なら 鉄ぶ H 场点 な 张学 10 ¥. 模樣 焼き 李智 けに も生品だ 主" 0 ち きだと な手 なり のう つ 香蜜 た 7 な Spe 生卵 测高 1 ち 40 居る 化: 食 社会 学を食 5 ち だと自じ 紙質 を食 方言 is を 明め は だが 大流で 駄が日め 週ま 凌ら \$6 なん 突き Hay が 世 オレ な 言凭 見み カン \$L 東き な 3 ij る 4. 邪為 ら、 居る \$L 5

や川ませ か何だか た問表 と成り さん をして 更知 は心持ちい へで なら た。 めて見た。 吳《 魔ま な 0 憐れに見えたが、今夜は 个<sup>37</sup> It る と、例の赤手拭 や御 ZL カン 必当く 川で來する 17 を 分が前 y. 3 12 で湾 様に 遊びにやつて 居る 明色 湯です た付い きの 偶然 気に ベン に競車 がわる 清ま 111-原を渡 え構う ならば月給を信い 15 から W. 1. 質は 草以 張山 せう info ? チ 纸章 行 手で HI. た。 を 組織さ B 紙質 サリ 小さく 腰を懸けて F. 办态 れ ららら をぶ 聞 た計点 0 12v は野だ見た様になった。減くおれのよう 帯で ます 造や 平常 た。車に あ、こ V. 13 30 け 湯やに カン IJ てから、 なり 初を用すい 17 地震 L 5 力。 構發 かい 下 \$2 4. 一げて停車 行い B 君公 御懸け なさる オレ 7,2 少さ 氣 少々待 なり ち 天元地 から そば 所 6,5 败品 70 5 日存じ رمهر 和公は 御 って 月許 通過 P.E. 生意 2 なさ た 懸か 騒が 問責 場送 なり を いいけて背 た y, と遠慮だ 握る 415 11 なく なけ 來た。 カジ 欣 111= 遅らく 缺か の御嬢 3 氣言 を聞きは れ人い 先言 懸け 0 加心 140 來 東京 何候い [11] b. オレ -3-凯

判だなも と堀田 化方 で全の 遠山家 きん 事も が がき は、そ な カン と交際をす 遠北 御おら れ 戻り 以 家と 來 折貨 八方 Li 交際を が る は わ 別段古賀 17 る 赤き れ とぶふ評 + 堀馬 居る 田た さん , ツさん る 3 計為 IJ

> 方は は ま が あ る方言 IJ 何等か 方が、 Z° から 優富 L of し。 んです 大きないと カン 0 優望 ね 沙湾 判人 事是 は期間 30 m/≃ 赤か

> > p

0 ま ŋ り月給の多い 家 6 0 ぢ やら 5 が な d,

常に 紙造油 城場をで 覧え ま が た。 に讀 を引ひ から、 カン ると、 是だち 銀艺 子かっ にこく に長額 から、 便车 つって 人から二三 gr, ij 川雪 聞き <u>ک</u> だ。 る 作のは、 週間計 城屋 湾ま 週と 積る 4. 本況の た ŋ 行つ なんだら カン 廻詩 6 が一二 手で ŋ カン ŋ 新を持ち え御湯 辺留 寐れて た。 0 からと 化 0 0 學等校等 其上今時 方於 7 V ち 校に取り 居たも 來 カュ 待 から L やん つて変 0 銀艺 な た 遠信 ららか 開答 上遊 きま。 居りの 0 6 0 から たが 方はへ 7 7 げ カン 0 0 見るゆる 再で る だから 7 る 御节 あ る。 宿息 廻意 1 火き 313 から \$ ٦ を 生态 p して、 0 3 る 婆さ 一僧がか 頂岩 其たりことを ٤ 83 支持 ٤ < N 清まり 参言 に手 郷まな 0 4. 0) 非沙 御= 邪世 様さい 調とか ŋ L て V ま

数3 写 羅5 分な狭実

1) UN

る

此方

ap

36

れ 厄力が

天子

礼

何步

でも

分割り

ġ

3

だなな

哪行

た W よく

な

家が分るん

で

す

感ない

ち 7

す

色々な事

を知し

吏

寸

ね。

どう

そ

黒きか

片

づけ

か分ら

な

山場

たあ、

E"

0

Ci

力》

素が

ŋ 風空

24

カン

け な

た。正で

紅袋

花

2

初時

から

湛 語は

方号

TX

L ļţ

た

カン

化:

舞

Ci

连

四

尺套

すり 145

ま 0

ŋ

牛坑 な 吹ぶ クき

切

ŋ

3

鳴な

0

手を放落

す

面影 0

生於 れ カン

近北 水

行

社

( t

ナニ

70

オレ

0

様言

な單 な

純は

な

y.

11%

F

ど

0

ち

味みは

方かた

を

る

0 陽や

20

ち わ

が カン

悪物 3

だ

判院

和

何

ぞな

そり 山城

رجد FI

#

は

方言

が强さ

É

け

代言い

中

ツさんは

學士さんぢや

H

れ

カン

カト な

働品

强了

3.

11/2 田石

事を

堀 堀馬

るし

山虚し

3 只能图象

+

係於

\$

大龍 of g

UN わ

な

御為 も知つて

0

١,,

0

震

味み

カン

2 容易

礼 ぢ

知し子ず

どう ば れな き をす ぞ仕し わ 4 3 舞艺 15 是記で Ch は 北等 阿克 下上 讀 113. 当 2 カン る 生態が でく 7 を 1 返江 П て、 とない 商 0 頭色 カン · C. カン 下! 四点尺 社. 加上

讀む方に 終ひ迄讀 ける 又是是 だが、 暗らく 五圓 とう カン 分だだ どこ المراء IJ なって、 やる 0 から讀 が 何浩 此 骨が近 時ば 餘さ -0 ま رم 緑気は み通言 カン 山川 B 0 み直な 前章 れて か。 適んでく 程图 4. 計號 やら 出て 骨势 れ IJ L どとで は 17 時等 なほ源 が て見た。 認認め がれる。 真面 腰门 で t 意心 を り見にくく ij 22 れ 味 始进 通诗 そい な 世はか ま 17 L 车 ~) 部个屋中 た 分常 30 る た な な ま 大 抵 抵 がら 事是 1) れ () -) かい れ だか 成程等 にく は な Es 焦なっ 年に 程 事じ T.5 13 -) な B 過程 實言 41] 始港 かい 名言 手紙製 調さ 勝か から、 は do 少し る すり

性質

ら

0

な 0 自己 割わ ts た株等 は TS 性方 居ら だが、 九 75 以为 TF: 坊潭 から 0

字で 報 書物 たく 3 0 達ち すり カン 思想 < 0 0 な 坊 餘 ち B 行き角を 程是信 40 0) だ に済か あ が近

げ

ŧ 3

下). 等き 車と 室ら Ci 仕し た 0 入口の人口の 不: 舞きれ カン 都っ 0 0 直流 カン を 立言 IJ な らい が 0 オレ 3 6 5 ريع は 6 此方否是 何完 上きり だ 時号 رمد 思意 何元 等多者的 7 切 であ 15 曙 1) 0 氣色 Ł 體いで 力。 0)

北京

75

會 0 方きで オレ な 17 4 だか 1. 4 務 光た 0 4. とう だ きまえと か 何色 5 ٤ 方言機管の 0 を ま のれぼく VI 又表 く切りといえが 0 43 カン 具で ぅ 0 階が 平常 る。 カン 慰 が 極き رز 常心 75 大だ ま 所言 地陰な げ D は H 分前 浴龙 て、 隨刻 北泛 7 5 IJ 面党 と、肉の が 対に話 分称ず Ł ち ریم な 倒ら 生态 カン 0 る 逢 生性の 喉ど 0 0 VII 調ぎ 75 L すり え、子は 5 は L から IJ V 塞 に変の B 2 方は で F カン 0 なり 江でな 湯塩は 6 lt だ カン \$6 から で 戶一時等 御二 # 7 力。 0 オレ 見<sup>み</sup>る 火ひ 粉二 かい 黒きれ た

不らる。呂っ 4.5 湯加 月子 国家 Ľ 11 湯電 町きた 赤為 -C: 11 桐 な + 側當 だ " カン 極立 逢為 が 7:4 は 拉 同窓な 3) -を カン 店る 行き 神た見みのデスタ な 北北 0 尤当も 校生 別づい 風心 735 人にようには

動きつ状況

11L だ

生徒に

を

長さればに通ぎを

カン

10

いて

小 断差

から

米

淡克

だと

間路 た

形

続つ

1)

カン -1-

赤

"

存给外

水さい。

-, (,

it

オレ

L"

d.

T.

1: 網門相等

1115 3

gind : 10

質り近りな

遊

摩心

用資 様う

山皇な

· j'--

0) 冬気が

で、は

0

水う

礼

様う

3

る

が養養 4.

油口版行

~

な

だが

分が食いひ 本范思蒙當時 左きに 右号大き か、軒端 歴史で は、三日位は だ ない h 4. 3 抑 が変きな門が変きなり 影常 000 た が 人是関 許なたが続い 神教養と 強な 50 を, 4. カン を往り どう なと思いい 叉克 IE を 程を断え が他に 程を断えらら 2 カン 犯誓 代言で未ずあ が 來已 てした、 L 力> دېد 6. 力》 た 15 2 V 3 中意 75 is なったの 0 15 7 に食 た くじ Ŋ 食品 現だ山た。て象を門と門と町を て 小意 6 \$ から 现党 落物 君会 不 我 な TS から たな格容がます。 75 事命の 7 慢が のか 4. 6. 1) 0 0 L. 0 治まをは だ。 時に 突っ らさ L ts 7 な を思い L のでは近次なかに遊泳 店高 不人 は L き を照っ 情等 M. TI II だ。 ريهز オレ る 4. 七 -) 1) は、 な 6 丸等 提 過す 門えれのる て、 な 45 が 少さ 展的 6, な事 L 入い場形 御治 41 3 提 摩帽 0 3 提売 課計だ。 7 提りたける。対は対している。 步 がら がある 0) ねる。 カン が 散汽 がをし 外か 面管 びに y, 北四 知し た。 東語 此一事目

くない だ。を公うつ ばた約 思る る がけ 2 姓之 カン 人い だ 7 7 11 といっ 中の 思記 50 W オレ 礼 な C. C. 75 10 箱は 事 1... オレ 餘二 根拉 を 6 所言 迎却 す IJ ナ た を間 賀斯 田浩 オン 5 力。 j. どう 魔化 4. Zil 3 力 7: -g-7 i. から 4. と思い cz 考》 破过 700 化等物 水だ ら定常 0 初: 900 のいて常 魔 1) になら が な れ 難免 け 化沙 る 孵むれ

が際だっ、 よろ 专注京 温。泉 Di でが 川陰 \$ オレ 生物 た大事 念ま Z. 來 は 歸 明書 山立と た 1 L HIT 作法に な 來 かだよ いきら 1115 今日 な ない 宇! 逄 だが -}-验 迄凌. 性 に思 (1<u>...</u> 抓 111 ---[8]/ た 11 1/2 丁克位品 11 0 程道 げこ 下流力

んだとがい 息の様に 育が生い 色気を とばい 大人しくしてる おきやんだ。 2 きて な面記 る 屋や フ を以て自ら任 な が 82 を肩の上 計品 が居る 如正 U " る ŋ な結構 のは見た事 なくつちや日本が困 ク ۴° 0 シャッの 狸なる が出て コ ンナも餘 が何気 一へ載せてる奴も 1 な男を捨てて赤 來する うらら じて 1 20 る。 を着 なり 3 B 0 がない。顔はふく 皆々大相應 スよっ 程 れ る = 気の ば 0 メチッ \$6 B れ 知し 3 態に成 だら 0 様っ つて、 れ シャ 大活 様に たなる ク ない

た 「そり ぎさらに見えます Ope 別段是と云ふ 結構で から 小持なる だが悪智 b 15 V と人間 -6 すが も駄だ 日的

なた

何と

カン

んが

P

あ

ŋ

ません

か。

なたは大分御丈夫の 大嫌ひです がさ 氣は 様です 京 中 氣なんて

縮高がある。

赤意

何だか なく祭き

わてて

場於

内へ馳け込んで

来

なつたので待ち遠しく思

って居っ

く汽き車や

ればいくが

なと、

なり君え 6 へ入口で若々しい なく振り おれの言葉を 0 てに 笑摩が聞 こえら

300

B

と

3

+

肌か 居己

込んだな

1)

7

る ツは

オレ 细

ち

鎖青

をぶら

かして居る。

に相違な 美人と、 ~ 田來る男で る窓の前に立つて 奴笥が 停車場の時計を見るとる。遠いから何を云つて 出作 **隣省** ŋ と思った。 り 見 て だらう。 方が春は低い。然し顔は 、掌へ振つて見た様な心持ち したんで、少し驚 から 來於 な 7-0 1) 立た [11] 君の事は全然忘れ い。何だか ち上がつて、そろ ----色岩 \$0; 人は切符所 すると、 オレ いから 大の は、今、來た 居品 いいい 奥さんとが好 つてる いた。 水はいる 何怎 うら 1 8 の前で輕く 76 よく マド オレ 珠を香水で は なと思ふ途端に、 か分ら 1) 治が安治 班 似日 美人の形容杯 女のない 君が疾 ンナ 0) がした。年寄 たいい カき ガやな 居るから への方ば 然お 暖ため 歩あ 行る 4. 12 分》 き 0 力。 自分が三 にある 拠た広った 見<sup>み</sup>る 1 オレ かい なが

ら

オレ

何へ腰を卸

た。女の方はち ちがつてことがひ

金伽を聞して、

二分程

py な

分別あ

あの

時間

儿

返ら

ない

で杖の上へ駆をの

M

たが、

切符賣下

所以

前に話

思ったら、急にこっちへ

向むい

て、例の

是"

をし

いて來て、

や、君も湯でト

か、彼は

死门

4

いかと思つて心配

急に

7.

何かきよろう 話し相手が居 んと 企 思なっ 分で發車だ。 ると、又一人あ が強さ 然たる着物 細し 階等 の通信 30 見》 なく り金え 47-見み 早場 あ 上等へ乗つ 待ち、 版点で 御學 入でも、 造ひで上下の個別 屯 む。 上等を奮發 ye 尤をも 合る が上等へ這人り L. 等が五銭で + 41 た様に下等ばかり 四舎者はけ 大連 ٰ 書く して自切符を握 ı 415 と汽笛が鳴つて、 がつく。 7 は 威張れる 所 ちだか と見えて、大抵 番に上等へ く うるか 派る うらなり 7 -勝ちに る は つた二銭 飛び込 事が んで 7 は 12 乘川 でさく 先生、 住意田た 0

乗の出

0

1)

B

して居る。

は時々赤か

vy

が 眺。

岩がい

い方は横を向

た盤で

~~

1."

 $\mathcal{F}$ 

ナ

九圓

五拾銭ださら

田宮か

78

つ奮發して、東京

小から清を

呼び寄せて

圓五

一拾銭排

へばこんな家へ這入れるなら、

宿はとく 行っつ と思想

引き排つて立派な玄關を構

た。

赤シャツは一人も

のだが、

教頭丈に下

から、

僕のうち返來てくれと云ふから、惜しい

つたが温泉行きを缺勤し

て四時頃出掛けて

ある ロ<sup>ひ</sup>

0

事赤シャツが一寸君に

L

る

御口に懸か 型文学を2000 で大きでである。 昨夕は二返海 男だ。是で中學の教頭が勤まるなら、 もよからう、現に逢つてるんだ。 すぐ歸つたと答へた。何もそんなに隠さないで を ッと シャ か大學總長がつとまる。 V 打ち杯を くえ僕はあつちへは行 L 君今度の一 ツを信用しなくなつた。信用しない赤シャ は 口をき いぢゃ は、 君家は H 釣り 世の中は隨分妙なもの つりまし 逸後ひ 學が 下宿は いて、感心 な いつでもあの時分用掛け まし 行から 78 かと云ふ。 た れ 出で たね ね は る 少々僧ら と喰ら と第二 ぢ 7 して居る山嵐 やな おれは此時 カン と云つたら、え、原車 ですかの ない、湯には 野芹川の土手でも 番気に はしてやつたら、 V カン よく嘘き 0 又一所に露西 括 カン と色々な事 0 れ とは話し 這入つて、 どるのです \$6 た 0 れなん をつく から、 傍ば 來意 出で

生是 此弟は つて出來のわるい子だ。 と云つたら、赤シャツの弟が取次に出て來た。 喜多 赤シャッに逢つて用事を聞いて見ると、大將 れ附いての田舎者よりも人が悪 ば は學校でい L 7 やらうと おれに代数と築術 思った位 其癖渡りも 75" 玄関 を教はる至 0 だ。 だから、 轁紡 也

積で 校長も大いにいく人を得たと喜んで居るきます。 離任者の時代よりも成績がよくあがつしら、覚にない 例の琥珀のパイプで、 がら、こんな事を云つた。「 「へえ、さらです 來ませんが—— で勉强してい どうか學校でも信頼して居る かっ たいきた 勉强つて今より きな臭い煙草をふ 君が來てく 0 だから、 勉强 つて、 れて カン ので L 共元 は か な

です 「今の位で充分です。只先達て ね あれを忘れずに居て 下されば 御話 し V 7 た事を 0 -

思ふから。 一下宿の世 ば、 です もら 「さら露骨に云ふ まあ善い、 學校の方でも、 少さ して都合さ 話なん そとで 精神は君にもよく 3 おが今の かするも ち やんと見 El. つけ 水子 様に出 は、 3 のあ顔花だとよふ ない て居るんだから、 行いる 通じて居る 事是 近の事も多り して なる 下きさ から 事

> も知し に話して見ようと思ふんですが 「それで幸ひ今度轉任者が一人出來るから んですが、上がれば上がつた方がい はどうに れない 体給ですか。体給なんかどうでも かなるだらうと思ふんで から、それで 都合をつける様に校長 融通が出來るか ね すが ね

せう。 古賀さんは、だつてこ」の もう發表に どらも 質は古質です」 難有う。 なる だれが頼任 でら話 L ても差し変へない 人ぢゃあり するんで りま す せ N

半分は當人の希望です 「こ」の 地ち 0 人ですが、 少し都合があ か

がつて 日か 誰か作りが來るんで どこへ行くんです」 行く事に 延二 阿法 ッまし 士士 地がが 士之 地声 だから 一級 你得

構設 代りも人抵極まつてるんです。 の待遇上の ません 結構で 都合もつくんです 0 無理に上がら 消毒 代為 ŋ で 合む

も僕は 校等表 に話す積り 7 す 夫流で

とも角を

決意あ る 本〈 な えばだ · di 行る 11 明る L 約支 行く 5 村宫 月子 8 來言 透す 75 たと る 0 思言 0 衆る 0 方言 た から 静ら B 早年を 知し カン 向か れ だ は 人是

月子位言人りはのなは

斯達

居る時もれる

が

振"

向也

IJ

L

共気時

オレ

は

男ミ

0

ではなった。

思想

た。

男と 考於

と変に

元皇

通差

F お 女人な

L

足言を

を

き

け

間边

開堂

0

影法

削し

次に第に

75

0

にあ

当

出汽

L 0

> **₹**6 0

九

は

が

あ

る 又表

力>

ら、急

かりょう

け

は

何定

0

通過

ŋ

ゆ

歩に

を 方言

移う

L

7

居る 氣意

0

は ず

今是加

民位が最高に最初に Ξί. オレ は苦く 分前 刈等 け B + は 瀬か **\*** のま、二足前 島於 あ 担でな き 6 後 圖 苦 大き 題の題を込んだ んで 女是 呼に 7 追なひ 聞言 胡二 ないっつ 17 随北か IJ こえる。 月子 た 寸 ら 題 た は が 人怎 寸 會 E が 早時 積 を が 土と手で 男を 17 6. 漸高 狭業 Z, 3 カン < IJ 0 袖だった。 W. W を向む照で 幅學 40 3 返か は 国意が 泉 礼 松す 76

る 0 は、 お オレ 計成 ŋ 7 は な

罰きが 萩莹 山岩 竹りの男 曲者の 好いや だと ろと カン \$3 油や琥二 な 0 嵐影 男だ れ以を連 ٤ ャ 對 赤為 オレ 斷定項是 様言 de de を述の 迷話 加部 る 手 倉職 0 を な 婆さ -17 ま を 拍<sup>5</sup> 减汽 رمد カン オレ 0 疑た 談り な邪推 " 何定だ 暄 真多 な 1. 赤点 た 散意 つた 0 時手川洋 降る 直言 1 170 勸了 步中矢中 席等 力》 カコ 0 t 力 先等 35 表と を實し は、 75 を " 浸み 自也 は 此続うず 此 1113 ٤ オレ \$0. 实行 'n は 曲章 カン L 1/2 嚴管 0 込ま 野の ٤ 聞き منعى 0 者が L رمجد 心 相ぎ 芹节 がう 變分 方は 喧沈 持ち 7 力 6 ريهى Ci 遊る 75. が だ 7 店る 川流 K 報告 は 時透 柳色 间等 な し 见" かい 北 0 4. わ 数 を 奴号 姿をた 立との 0 75 T 1113 から 8 3 th 力》 手。 消言 た。錦次 ~ 1) 火火だ つてる 7 水色 7 \$ と思想 なく 412 见み を 化 -遠遠 11 下汗 舞 あ の為意 振れ IJ た 赤流 生花 カン Ц = 行を 73 5 人兒間 0 角空 カン る -) す 鼠 L 感なたまった。 ~ た。 Us 真ら間は た。 Ė 7 4 殿江 出。 ぢ 善い

> 直な 時手手鍵だの だ。 け J. 竹だに 0 ŋ 赤が Tr. V 7 7 V 金江 風光 山豐 見》 見み 質じつ 喧け た。 を 壁る 風影 暗罗 奴当 は 난 7= ャ 田下嘩急 から W.S た あ 17 人がで カン 0) を 思言 野郎 會議 ら 12 かい 來 ち 思想 IJ 旧名 た 返分 所全體 が海ナ る 方 41 から カン カン も 世 腹片 30 1 を だ た とで 相す が な あ こと言語 猫さ 送 抽点 -0 弊 れ 様言 を た議 其艺 1) W.S 1 俞 il. 1112 y, illi では、大 排 J. ま た を L 時年の れ

無なる。ほ \$0 V: 夫記以 返か 密く し れ 此方 は話 L 7 來山 为言 默室 た な 舞 錢芝出だ 1) 0 3 錢花園 だら 5 世 五. U 厘光 Ħ. はま 思蒙 が 厘光 は 350 學 お 0 11 山島は 人》 TS 校 オレ 水黑 Ł だに 门至 間當 川で山麓 話法 を 決多 世 机灵利 地 力。 金光は 15 护 産金 di. 4. 胆光 缝光 1114 0 風影 机器 話さ は 0 7 オレ る が異た項が 上之

て、 保管 小湯温 t 交際に 36 絶変な れ は け 依い る。 た 野竹 信託 1= 1310 逢 開新 + 係は 0

氨の毒だが學校は金が足りんけれ、月給を上げき そうできる なった る譚にゆかん。然し延岡になら空い くれと古賀さんに御云ひるけれ、行つて見ると、 行くがえ」と云はれたげ み通りでよからうと思つて、其手續 校長 成程を けつて御いでた所へ、校長さんが一寸來て 其方なら毎月五圓餘分にとれるか こさん な。夫で御母さんも安心し があろぞ、今月か來月かと首を長く が、ようま あ 考へて見とからと御 た日があつ 15 したから 75

屋や敷と げ 水で居 左様よ。古質さんはよそへ ずや相談がやない、命令がやありませんか な もうさら極めたあとで、 元の儘でもえ」から、 るけれ仕方がない 好艺 3 いと校長が御云ひた、古賀さんの代りは と御覧 行" ことに つて月給が増す に 居り みたけれ たいい E

古賀さんは行く氣はないんです だと思った。五圓位上がつたって、 へん人を馬鹿にしてら、 御相手をしに行く唐變木はまづな 面白さ くも だら あ 75 W な自然 れで愛ん ぢや ら、難有うと受けて御還きなさいや 40 「年寄の癖に除計な世話を焼かなく

唐鰻木て、 先生なんぞなもし」

> つて遺るも あ 何知 でも 7 \$3 よくない仕打だ。 \$ のか。上げてやるつたつて、 れ の月給を上げる 全さんだ まる なんて、 赤か で でがき 3/ + 不都合な事 ッ 誰が上が 作略

上<sup>あ</sup>げ 先生は月給が御上がりて造るものか」 7 やるつて云ふから、断ららと思ふんで るのかなも

馬鹿ですが 事をした。 考が 大人しく、頂いて置く方が得ぞなも、生をなり、たっ卑怯でもあなた、月給を上げておりかは、 赤シャッさんが月給をあ む ちはよく腹の立つものぢやが、 何でも 何で、 のが當り前ち へると、も少しの我慢ちや 御詩 ぜ。鬼怯でさあ 御斷りだ。御姿さん、 腹立てた為にこないな損をし りるのぞなも やけ れ、お婆の言ふ事 げてやろ あ 年をと あの赤鷺 つたのに惜し おく ٤ し。 御言 をきいて、 れ シャ つてから たら、 蕊 5 いら ッ た は

な摩を出して落をうたつてる。 婆さんはだまつて引き込んだ。爺さんは 話といふも 不完報

おれの月給は上がらうと下がらうとお

つて

B

しいと承知し シャ い金を除っ は謠 存晩飽きずに唸る爺さんの気が知志まえる つて とは一體どうぶふ了見だらう。 無理に轉任させて其男の月給の上前を跳れむりを見ない。 と云ふから、別段欲しくもなかつたが、入ら が済まない。 の通りでいると云ふのに延岡下り迄落ちる なんて不人情な事が出來るものか。當人がもと は讀んでわ へ博多近邊 一路所の騒ぎぢやない。月給を上ったぎょう ツの所へ行つて斷って來なくつちゃあ氣 相良でとまつてるぢゃない ざと分らなくする して置くのも勿體ないと思つて、よろ 邊で落ちついたものだ、 かる L たのだが、轉任したく 所言 を、やに六づかし 補 太字權師で 河合又五郎 礼 い節をつい とに げてや 4 い。お くがあ 0

限附をし ら変 らない。 に出て來た。おれの顔を見てまた來たかと云 へ突つ立つて頼むと云ふと、 小倉の被をつけて又出 と見損なつてるか。是でも月給が入らない。 ٣, ٣, よる夜なかだつて叩き起こさないとは 教頭の た。 支援 別があれば二度だつて三 の所へ御機嫌何ひにくる様な すると第が今來客中 掛かけ 文例の 弟が取次 一寸御日にか た。 大智 八きな玄闘 度だ

から、どうか今から其積りで覺悟をしてやつて て頂かなくてはならん様になるかも も同意見らし いが、追つては君にも 知れ つと ない

「時間が減つて、 「い」え、時間は今より減るかも知れません「今より時間でも増すんですか」 もつと働くんですか、妙だ

で濟んだ。夫から少し雜談をして居るうちに、 要領を得ない。要領は得なくつても用事は 持つて、 の得策であるまい。赤シャツの談話はいつでも から、やつこさん中々解職する氣遣ひはない。 と云へば、數學の主任だらうが、主任は山嵐だ 「一寸聞くと妙だが、―― 生徒の人望があるから轉任や免職は .には一向分らない。今より重大な責任 貰ふかも知れないと云ふ意味なんです ま あつまり、君にもつと重大な責任 判然とは今言 は學校

句は て來た。發句は芭蕉か髪結床の親方のやるもん だ。數學の先生が朝顔やに釣瓶をとられて堪る やりません、左様ならと、 そこくに歸べ

大變な山の中だ。赤シャツの云ふ所によると船に入るとなった。延岡と云へば山の中も山の中も山の中も山の中 此所へ來てさへ、一ケ月立たないうちにもう歸れ 日向の延岡とは何の事だ。 知れない男が居る。家屋敷は勿論、勤める學校 の相手になりたくも の相手になりたくもないだらうに、何と云ふ物のます。いかに聖人のうらなり君だつて、好んで猿 て、宮崎から又一日車へ乗らなくつては着けな から上がつて、一日馬車へ乗つて、宮崎へ行つ 都の電車が通つてる所なら、まだしもだが、 に不足のない故郷がいやになつたからと云つ 敷奇だ。 て、知らぬ他國へ苦勞を求めに出る。夫も花の もんか いさらだ。名前を ない。猿と人とが半々に住んでる様な氣がす **歸つてうんと考へ込んだ。世間には隨分気の**かく 聞いてさへ、開けた所とは思 おれ は船つき

豆腐ぞなもし も亦芋ですかいと聞いて見たら、 ものだ。 所へ不相變婆さんが夕食を運んで出る。今日といる意言家と と云つた。どつちにしたつて似た いえ今日は御

うらなり君の送別會をやる事や、就いてはおれ

なり

先生は君子

は 色之人

> ほん當に御氣 御婆さん古賀さんは日向へ行くさう の毒ぢやなもし すねし

です 御氣の毒だつて、好んで行くんなら仕方がな ね

「好んで行くて、誰がぞなも

敷育に行くんぢゃありませんか がぞなもしつて、常人がさ。古智先生が

物き

螺右衛 したぜ。 勘五郎かね。だつて今赤シャ そりやあなた、大遠ひの勘五郎ぞなもし 夫が勘五郎なら赤シャツは嘘つきの法

賀さんの御往きともないのも尤もぞなもし 平でいる。一體どう云ふ器なんですい」 「そんなら兩方尤もなんですね。御婆さんは公 今朝古賀の御母さんが見えて、版々譯を御話 教頭さんが、さら御云ひるのは

したがなもし どんな器を御話し

四半年表も くものを、 やけれ、御母さんが校長 し達が思ふ程落し向きが思か あそこも御父さんが御亡くなりて 動めて居るも 今少しふやして御吳れ さんに御 けれ、どうぞ毎月頭 にならて御困 んかてょい 頼みて、もう ij

こいつは大變だと思つて、俳い

て君俳句をやり

だか蟲が そ な な男 やさら で削って得た と思 かな だと思 返うちでよく 力 0 答です。 食とし 初 でも宜し 3. なって 新任者は最初 なささう -を遣り込め 17. C す 43 だから、 る。 ts が が あ た 6 が 居る 办> 7 が れ 古賀君 其然 婆さん 所言 V で 5 ね。 0 0 る ぢ れ ŋ 來てく た 6 來た最 cope 云心 0 ~ えらくな 下的 事 君家 は ŋ だ 宿の婆さん は誰にも が 君家 -6 to け お 巧宫 de は て見ま から らの 是程都合のがあ 延岡で れる。 あ < 0 反は動き 中等 妙 なら 初よ 九 n 増き る る。 ~ C: が問 C. 約束で安くく が 否で 親岩切馬 ら赤が 加は古賀君の 気の毒 其剩餘を君 其る 結果今 遊話 だか 八今よりも 今夜は 8 代辞 んなな れが親切 2 古賀君は カン ŋ K ヤ たと がる から 7 A 事 古貨が 事 さきら 何い時で の所は ば が 11 cop る 築品必 何怎 恐梦 36 は な 20

ら立派だつ 好き嫌言 な論法で 遣やは 人に好かれなくて なら、 ない。 は赤き な V 金数や t 0 かひで おれの 議等 ッ 貸で れる方が 0 論え 方がが 0 カ くも 腹の中迄に 心言 ps. 巡游 重点 は 理窟で人間の が 0 を悪人とは 人が なら 査さ どら動く 々 だ。 尤もだが で が善人 惚に 論う な B れさ 端法で V 大學教授で とはも 限拿 のでき 80 中学の 4 働言 ら き 表記 が買か 力> 0 教頭位 6 数 4 人是是 も一番とおか から な 0 行い いく V ぢ 向等 ope は

下行

宿の

主品

人が

た。 つて あ K 頭蒙 なたの云ふ 同語 ts いったは天の川がしまです。左様ならい 0 たんですから まには天の川が一筋かりまです。左様なら」と云ひ 事品 は 尤もも ~ ま あ す から 断る 3 no 7 僕は -} ま す。 てて 增給 考がんが 門九 を が 出 た 4.

九

話。來き校等して、出で 15 る うら 鱈 押おと 出 て吳 出 目。 君まが、 なり ope 1000 遊 れ れと る別ない 形炎 U IJ F の送別 山嵐が突然、君先達 賴的 な でして困るか H 0 た る 。 のだが、 さら カン 會智 5 0 だか 界系在 のあるとがか 信息 物多 面也 ریمد 骨等 日的 に受け から は 関い 110 賣 聞言 0 カュ 1) 0 朝沙學 様さ 銀艺 事是 杯智 君家に H 見み かい

思るつ

た

オレ

FIC

っ子だ

YT.

Fic

子

か、道理で負け

作品を

孙

物きを 合あ た、一 こと は 知し 商品 は i 賣出 何党 しら ~ な とも 儲 々 か をと なはずにい L たの が 胡二 な つて で 思意 君に大變失改し ą, を れ 山はの T だから、 0 た 所言 だ。 机氢 口名 が 僕そは o Î 上之 君荡 ts た、 た作 取と あ

考へてで 何なせ 5 から、 5 れ 75 程度負け III K が苦に 弊る 君家 取兰 た。 聞きく 見ると 山原は うと思い 引以 た から、 取と き込 から、是非返す積 五厘》 TS 7 たな問答が る 6 7 ケクで張り 近 うって 君家 だと答べてや な ます うんお 然には 力》 强 0 れ 4 學校 たの だと説 を だつたと 笑さ 奢って貰ふ方が 可以 何完 き だとぶふ りで居たが、其後段々 明ら 來で な 蝦が 聞き L do 712 Zi, 奢ら 甚 た。 た。 E 0 山嵐は大温 礼 ti. そ れる 圧を見る 質は カン b F 其金 君は、 君家 不能 なら、 人樣 0 取ら の人だ は除よ 入いつ

御客とは IJ た下駄を穿くも は、あんな黄色い摩を出して、こんな藝人じみ る。奥でもう萬蔵ですよと云ふ聲が聞こえる。 と、疊附きの薄つぺらな、 たいと云つたら奥へ引き込んだ。足元を見る 野だだなと氣がついた。野だでなくて のめりの駒下駄が

のはない

す。一寸話せばいくんです、とぶつて、赤シャ 玄關迄出て來て、まあ上がり給へ、外の人ぢゃんなななと でると見える。 ツの顔を見ると金時の様だ。野だ公と一杯飲んなは、 ないまままま のころ ばの ない吉川君だ、と云ふから、いえ此所で澤山 しばらくすると、赤シャツがランプを持つて

したが、少し考へが變つたから節りに來たん 「さつき僕の月給をあげてやると云ふ御話 L ~

です たのか、又は双方合併 して來なくつてもよささらなものだと果れ返つ たつた一人飛び出して來たのを不審に思つたの て茫然として居る。増給を斷る奴が世の中に 36 れの顔を眺めたが、咄 つ立つた儘である。 赤流 シャッはランプを前へ出して、奥の方から いまで、今婦のた計りで、すぐ出直 にするにしても、今婦のた計りで、すぐ出直 一陸の場合返事をしかね たのか、妙な口をして

「あの

時承知したのは、古賀君が自分の希望で

です 轉任すると云ふ話でしたからで… 古質君は全く自分の希望で半ば轉任する N

元の月給でもいるから、郷里に居たいのです」 B 「さうぢやないんです、こゝに居たいんです。 聞き僕で 君は古質君から、さう聞いたのですか」 そりや當人から、聞いたんぢやありません」 まあさうです 「ちや、下宿の婆さんがさら云つたのですね」 ぢ いたのを今日僕に話 の下宿の婆さんが、古賀さんの や誰から御聞きです したのです」 御母さん カン

仰し 聞こえるが、さうよい意味に解釋して差しなへ 信ずるが、数頭の云ふ事は信じないと云ふ様に ts 「それは失禮ながら少し違ふ いでせうかー やる通りだと、下宿屋の婆さんの云ふ事は でせう。 あなたの

うらなり君にもうらなりの御母さんにも逢つて を開き が、成程少々そうつかしい様だ。婆さんの話し 様はそゝつかしくて、駄目だ、駄目だと云はれた ちねち押し寄せてくる。おれはよく親父から貴つ張りえらいもんだ。妙な所へこだはつて、ね おれは一寸困つた。文學士なんてものは矢 いてはつと思って飛び出して來たが、實は

かう文學上流に朝り附けられると、一寸受け 詳しい事情は聞いて見なかつたのだ。 めにく だから

答 に相違ないが、鬼は吐かない女だ、赤シャツの 住舞つた。下衛の婆さんもけちんめつ シャツに對して不信任を心の中で申し渡して 様に裏表はない。おれば仕方がないから、 正面からは受け留めにくいが、おれはもう赤い 然張り から

見田だしたからの様に聞こえたが、黄理由が僕は成つたのは増俸を受けるには忍びない理由を れるのは少し解しかねる様です の説明で取り去られたにも關は 「あなたの云ふ事は本當かも とに それは かく増給は御免蒙ります 盆 可笑しい。今君がわざく一御出で 知れない ず増俸を否 0

きうし、江 もの 豹分 「そんなに否なら强ひてと迄は云ひませんが 「そんな事はない筈です、人間に信用程大 「か」はつても構はないです しはあ ちや、将來君の信用に 時間のうちに、特別の理由 りませんよ。よしんば今一歩譲つて、 ない

ますよ」

何沈

カコ

ね

る

かも知れませんがね。

とに角断り

8

40

ŋ

考

瘤が曲がれ ん約り 6 げげ たたった。 だら オレ れ 卷きつけて、 るさらだ。 餘り感心 二本より を仲ば 5 だと云 9 山場の の五人や六人 0 ある輕石の とかな きまりまする 0 り合はせて、 指数の たり、縮まし 2 力意 らんと んじ 0 た 瘤を入り 先で揉む 力 人には一 出で る所によると、 切 腕さ で廻轉 樣 ょ 來 れ 酬さと云ひ 皮を表して を 2 れ ŋ 3 たりすると、力 な 曲章 この て、まちょう で見み なら、 8 B げ 力物の 0 すす 0 ると、ぶ 0 位 外台 n #6 0 飛さ 出で いがら、 0 聞光 れ カ> 類ぶる 出。 んじ 腕を 何先 一來る N ば 0 が 0 ŋ る

4

だから、

を

å.

力

つて れ

な大震

きさ

is

133

カン から

床と

眞中に大きな懸

物為 5

あ

0 0

杉

ナッと野だを撲つてやら る位 今夜は古賀に だ、今夜の送別會に大いに おれは見合はせ 山宝 水の毒 嵐 は さきら つち だなと 加 所言 飲の 度に を んだあと、 面白年分 れ 山電影 居出 と聞く なる にどる て居る

聞き入どか 中窓 きな丸な 譲るからと云ったら、 る れ ぢ なく つや演説 が ら、 de が す 7 上が 急急に 山乡 る 何そんなに ٤ をして古賀君 け 江之 つて 溜いない な 日と 來で 0 が 子 起ね さら 困りやしんだね、 妙な病 言葉 を大き つて L が 出 V 咽喉と 気だな、ぢ 图量 に な な きま にはめ る と答言 だら カン な 0 7 رتب へて 5 ~, 4 所 君言 君気 重常 れ 置ねと は 大震

でが

\$6

出

常地で 所に會場 を買ひ入れ も足を 程等見 料なり にす さらか 児懸け 屋や る 第一等の問 入れた事がない。 らするうち時間が來た なも カ> な れて、其儘開業し へ行く。 6 る L 0 て凝め 料理屋ださう は、 合いちゅう 陣羽織を縫ひ L したと云ふ話 あとの い協だ。家老 は 花是でとい だ からい 家か から 水きとか 直点 杉 山電影 て、屋かりまが、一般である。 だが れ は をや , ٤ \_\_\_ 放上 废<sup>2</sup> 成等

> 先だな も下手た 額路位5 居た。

なぜ

あ

んなま

7

をだけく

くと懸けて 海路を

な

B

0 な字

だ。

あ

6

まり ---

不等

味

居る。 海沈屋

だ

か

何だか、

**\$6** 

れ

は

だに下手 だと教

つて行名な書家の

カン

いた物

へてく 礼

オレ

置くんです

と琴

ね

た所、先生が

(t

城岩屋 大震赤が たい。 居る 五. 4. ---二人が着い 虚の廣間に二つ三つ人間 -占ないから を 取上 插 た頃には、人数ももら して 叉に 瀬 た 戸と る。 元たら二間あ 物の 数の床とは の枝を に大震 3 地震 V 0 ま 大概 比以 ŋ 比較になら 一年に松き が出で でがに 何管 オレ 來さて つて、 が にす

から、 です た。 0 が る たら、 気か 瀬せな ٤ 戸とい あ 云 めとで しぶった。 物まか 瀬世 知し つたら、 陶智器 Fiz あ 6 は といい 聞き れ 2" な の事と とで出 Ų, が 伊篤里 て見み 瀬世 博特 懸から 0 物 來きる 瀬せ 何をケ ださら 物务 は だ ぢ なく 月分か 物為 ريبه 瀬せ だ。 あ 瀬中 IJ 戸と 博步 36 物湯 出でなき せ 物ぎ オレ は 來る ぢ 江龙 と思い 教は 3 万つ子 焼物だ 氣道 11 萬家 里り聞きあ

陣気取る 所言 らら 着な 90 が 0 する た。行のか って書記 IJ だ つた。 先生、是も日本服 があつ 0 の方は今日の か 川湾 L 村が の窓 靠 こまるの ŋ どう 北人 るる カン が鶏屈だ 御着 公が 理が列 2 都合 羽織, 席書 ス るという

思いませこだ」

行くのかい」であった。今日の送別會「會津つぼか、職情な課だ。今日の送別會「僕は會津だ」

送別會は面白 れは無論行く 積也 ŋ は? W らと だ。 思想 古賀さん て見ず つてる 玉を 位於 が 今けだ日 0 は 大震

な風影 む かっ 飲む 吹ぶ き 懸け 奴当 あら れ 馬ば る は 男だ。 は 看家 を" 成程江 食 0 たら 月芒 0

此る 山原は約束と 何で 御物 B ら、うら 寄 送前, なり ŋ れ があ 會に 0 顔を見る 下的 3 にですってる一 変に気 0 0 36 お 毒炎 れ れ

山鼠を 5 ぼ < 愈 框艺 つ と思ふ 様う な気がし 出で 別で 演説で 今かり 番点 事是 とな \$6 t 0 れ たら、 \$6 0 0 売売 其行 れ が -6.

嵐を呼んだのである。を挫いでやらうと考へ附いたから、わざく山を挫いでやらうと考へ附いたから、わざく山

分が馬鹿なら、おりが馬鹿なら、かが馬鹿かりの事として、あれは馬 遙かに 詳紅田だ も知れ や赤き は 赤 事是 杉 れ シ に字を知つてい 中 t は 强い な 先づ冒 いと山嵐は大いに粋成りの場所後の呆助だと云つ n ッツ 山嵐は が、 0 は馬ば の事を馬鹿とぶつた 居る。 回 目頭 ても馬鹿 類ぢやな 赤ね こん 胞办 は 無流 野郎 シャ な な言葉になる。 な いの会社の ッは れが 7 のなん 呼ば と主張 馬達 が野芹川 ١,, 上から 鹿か ン は つたら、 事件に ナ 5 だ ぢ ij L たら、 事じ をす た。 ぼ ٤ 件之 ない な 土芒 な る。 山嵐は强いことうか んて 事で カン 括 でら設さ 0 か。 今は風を日本が れ の話 夫記 自分が ょ \$ ょ き ŋ 0

摩を出た ツが なる と云つ 発 は 7 夫から皆 3 気かか 不 ると して、 つた話 た。 居る なる 婚祭で 発売を カン をし と答 ٤ 件と たら、 する積り、 威弘 押物 ぢゃ 赤が たら と特本重くな 張世 一僕を免職」 た。 7 0 誰為 ヤ 川滨 かい っだつ 風 山陰影 ね 発言 はふ たら、 は强さら 所に する る 君意 考が 免職 は ٤ 7 自分が歌る ら鼻から 赤さ 所出 だな 3 ま 2 K 世 が

强辽

きう

だな柔い

術

-0

Po

る

力》

٤

て見れ

子だ、えらいと質めてくれた。

故部任 然だい 話は て仕舞 ぎる て談別 E, たも K から L 0 10 る して 0 75 た。夫に就 だから、 あ の統然に間 運動 困る。 なり IJ が談判に行 見たが、 から から 應考が 赤 そん 話を聞 八二度、赤 7 ٤ どら なに 歷意 中 0 カン 、 て 見<sup>み</sup> 3 化さ も古質 ツから する事 御母はさ な 厭婦れ が 东 役に すと逃 つ があ シャ 7 立たた があ まり ツヘー おる 即でに F が 出来なかつ 泣な な 好人物過 が言語 きつ カン きま

拳視され ざけ つは 2 力> 办> 今度の しまく 65 三つ 36 大大人 机 رع が 事也 Lil. L なく 0 F" つたら、 い酸 弘 奸 t を手に 逃得道 利き 76 れ んな奴に 中 働於 遊游 待 カン なり V. 0 人が何言

で食ふと同 0 4. T 食つた事がないん 利身も並ん 旨さらに食つて居 じ事だ。それ どす んでる 黒くて で、厚く だらら -竹を輪 る。 J. る。大方江戸前の料も隣近所の連中はむ つて鮪の切身を生 出来され 小担に CA 7

だを正し ぼんの れの前 なり が急に賑やかになった。 らと云つたら、うらなり 其方 て夫には及びませんと答へた。うらなり君が 君は順々に感酬をして、一巡周 出でて ち燗徳利が頻繁に往來 儘かしこまつて、一盃差し上げ いつです、 世だ御苦勢である。 すぐ御別れに 來て、一つ頂戴致しませうと袴の 込まれたから、 おれは 是非な てる。 なるのは残念です 光海を 野だ公は 君はいえ御用多の 學校を休んで 御見送りをしませ し始は V おれれ やな好 5 めたら、四 なり も窮屈にず しく で 送る気で る積 だ。 君公 の所決 ね。 校等語言 折ち角を 方は 御二 30 O

夫乱か などと目が を見 5 少々退加し 明 時常 IJ 律の 10 す 巡り するうちに 力》 て眺めて居る かねるのも一人二人出來 便所 席是 行'つ は ٤ 大分割 山電 古いい れ

いと抗議を申し込んだら、大分得意である。大野成だ 來た。 どら だ最前 の演覧 だがが 此はらま 、どこが不贊成だと聞だが一ケ所氣に入らな 0 たらう。 入ら

野門美 5 V 美元 た。 は延岡に居ら L い顔をし してひと 75 を終し から れ る 様な 君はは 云ったら 1. カ

「ハイ う ずやや 何符 カラ ア野郎女で は 不多 足言

猫をつ きの、 が 「ハ V 1 被が ŋ カ わ 0 h ラ 野郎 < 香料師は ~ がば大も 、テン師 0 ば犬も同然な奴とですの、モ、ンガーの、四 0 イカ サ 7 も一両窓前し

第一単語「おれに 心の為に取つて置く言葉さ。 來 カ> つらは出 15 單語を大變澤山知 0 は は、さう舌は廻ら 不思議だ 中のときに使 0 ない。 る。 にはらと それ 説となつちゃ、 君は能統 见愛 ~ 演覧 ふつて、形 が出

つて見給 「さら 0 何先 過でも テ 2 な 師し やるさ、 然か 0 し ~ 1 6 カ サ 7 7 HI TO 師儿 る 小り 20 イ 5 力 ラ \_\_ 野的 遍公

> て、 來き 立ち 三人ばい C. か でけて活っ カッ ŋ, る ٦, 緣外侧的 をど な がら たば かいただして たべは

僕等が い。 | ~ 0 「雨君そり 居るう さあ飲み玉 かさま ち は ひどい 決ち L 7 と逃がさな 而是 逃げ 4. 力。 かさま而白 0 73 至至

ラ

50 事を、花のので、 だか 質らは 此兩人共便所に ¥6 0 れと って、前 便所へ這入る へて、前の事はすぐ忘れて仕舞ふん、だらう。 降つ拂ひは 目の中る 所 をぐい 來きた 0 1 を忘れ 0 だが は目の中る所へ 引ひ う。張 おれ等を つてる だら B

程と解は 「さあ、 飲ま 諸是 てく れ玉宝 6. 九 かさま Mil 君意け を引ひ つ張って ま師をう ちゃ 來 た。 टं

つて居る 方を見廻 長はいつ節つたか ひ虚え 逃げ 0 L g, して見ると、 五六間先へ はしな 世 82 つもない。自分の分を綺 姿が れを壁際へ歴し 膳の上に満足な者の 見え に出 た数号 し附けた。 校等食 乗の

けら れて居るんだか も少し 谈 と独名 たが、壁際 見り見て 人這

學校とし だから、始 に自分に を御希望 掛かけ のやさ 番らら ない てておる最 て人指 るに カン 徳利が ふを述べ にうら もまない 90 ち を見て であ 送り ap 極まつ なり L 修業 し指でべ とに赤い て 取 る 夫から独が立つ、 なり **今**え に に れ ひ方が つてだなる不幸である 君公 な 0 7 跡を述べ ぶ。幹事 み V をほめた。 0 7 が 聞き なら 去ら シャ た 君公 積んで る。 こん ここま 赤 0 つかんこうをして見せ だから **滕** かにも尤もら the state of ッに な嘘を 身とと言 れ シャ 良教師 たが、 が立た 恥づ る 0 居る。 のご のは、誰でも吃き 此方は 個人として大震 7 至って三人 0 は消を つて 居る が送別 の御都合で切に轉任 ナも大方此 力> 致治 操 る。 三人共中 してい 赤が L で、好人物な事を 友を失た رج 教学 いて送別會を開 シャ V 方 に残念である。 體に持 師心 が た と迄云 とも思 おれ 述べ がないと云ふ 0 ツが起た 7 節を 0 人いに惜し 開言くない 手で引つ 心度だまさ 3. うちで一 0 は 膳艺 教師文 合はせ て、例か 0 返允 が 0 0 の解 ぼい は質ら て居る が、出で ~ 杉 電で る < 5 が

解を振 を始を 終した 大智力を表する。大智力を表する。大智力を表する。大智力を表する。大智力を表する。大智力を表する。大智力を表する。大智力を表する。大智力を表する。大智力を表する。大智力を表する。大智力を表する。大智力を表する。 氣風を帶びて る は は 淑女に れ 7 つて、かの不貞無節なる御轉をのを撰んで一日も早く圓満な 0 0 ので、思はず一 淳朴な た。 赤か あるだらう。 僻意 當地を去ら 82 順死 れ ح たりするハイカラ は 0 とに教 山電影 が、私は って、 t 臨の ŋ 0 な所で 同等 L 地で、 歡迎を受けら 游 教頭は古賀君の轉任 ツ 17 2 南 て、君子の、 から ち が 君 ,手をば で対象 V は かことで たり、 席等に れる 八きな咳拂 で、職員生徒悉、関ウなどになった。 で、 居るさうである。 を叩き 0 何在 は少々反對で古賀君が が 常地に が延崎のであ 如臣 を云ふかと思ふと只今校長始 事 復す < 0 にあ 0 美しい顔をして き温良篤厚 野郎は一人 を希望 \$6 好弯 か 韓に れ れる 此るべ いひを 御軸婆を 0 0 制态 はる家庭をカ と拍う 思報 方を見 を たら なる 任 L を 15 0 して居ります 待非 配す 和道 人も を非じ 7 た 7 0 0 心され く 上 ち 物質上 席に音 が れ 土山 は カン 3 な 75 ば風俗 は 君公 もな ね 义是 V: 必ず其地 す と信は 日島 は L る。正言 C 残念が 3 少々国 る 4. 共気地の 吾なは、 を経い 検査の 0 んなな あ 山雪 た。 ٤ のなき 不可能 ふる。 y, ずる るも 嵐色 むむ た。 杉 计岩 .C.

技芸

が済ん

.7.

チュー、

を飲

んで見る ュ

た

がまづい

J.

h

口等

消除され をし とちら

ą.

チ

}

٤

Z

香沙

ガン

す

·to ď,

えし

員

似わ

0

0

送別會を 英の主ないに地へい 座送行つ 程度を ります は一 言葉つ 服膺する器であ うら る計場り も義理の 知れない。自分が of. を云 長や、教頭に れ L 先法 山北島 0 なり 身上の都合で 順家 7 は 面當 が、何卒從前の U. ねるら 3 が 礼 を見る の送別の解 は御丁寧に、 君には たら、 過だの ま 諸先生方式 が作ると今度は 御 す 四開き下さ にえない ¥, 0 挨拶 どこ迄人が好 か L 赤な とへえつく服つ 從前の通り御見捨なく御愛顧のと言えた。私は是から遠方へ参 氣きの 0 VI 旗管 九まり 75 中 20 を が んなに 一様に B つった 小さき 一殊に只今は だ 9 き だ 席書 カン から 元代され な が このは、 参る事 から ts から、 汽车 の為に此 望人に つて、 を 鹿にさ ズつ あ て席に戻 90 1) 座さ 様子 真面 7 赤さ 先 なり 敷き 0 型の端のまた 生が起っ れて 面影 盛大なる 玄 むる 0 記為 それ 底 御也 あ -7. 75: 00

0 6 \$ る 野だが ないのを なら た たり 玄 情 が を横に 居る ったと見て か締を振り 別會らしく な 君公 ŋ 秒ざ 此 る 企無理に勤め 思 ぼ自 気狂會 しま 頭をぼり が起こつて居る 今日は私 せらと は失心です、 はひどい。 間毒氣を抜 お て行く手を塞 取上 P たら 是れば なに構ふもんで で我慢して見て です 小が氣を のて、座敷を 用信 3 ひどい。 3 の送別會い ムを動い そば が 劒な だらら から 延行して 來 かれた體 さあ 御打擲 だ 毒ぞ 所言 V め 山島が を 形的 て見み 行 -( ぞ御遠慮なくと だ p きま 0 出 7 カン だ。 き 居る なら 365 ち 4. 力 力》 なり P .76 中 る 越鸟 で、そろう 歸然 P あ 82 涯 0 3 れ 必要は うと、進ま 縣等 中 75 す 日清談に 飛さん せ 御二 る 0 事品 た。 なり な N 賀が 力> 主法所 るとら 樣等 動 75 節 0 90 0 野だ 3 4 を でが始 た ŋ た あ 0 \* 3 が 御でな 0 L 判7 歸か知し 0

Vò ٤ 0 6 援か な 0 -0 -引き戻 一時過ぎだつた。 ば 2 見んける 倒生 だと れ た。 日活ん 振。 君公 あ IJ Ł 別窓は が 九。 どう < 所を 7 た TI 機ら 5 0 ち た

まあ是ない

ょ

と思い

違系

ひで

下門

0

つさん

の言葉を借い

Z

ば、

E i

大道

の勘別 宿

Ti

郎皇

-C.

あ 0

生艺

かい りて

南

只校長り たので

命心

合為

的意

に頭をは

3

頭音

ŋ

0

心なか

後う

物語

吏

た

不ら仕れ 一人か二部の組み 規律を もある 町なりた け あ 思つてる奴等だ つて 人か二 ると < 7 7 際語で な軍歌をう 0 は 何次 をい げ ま なら 破ら 0 つ 云心 な 任 合い 間の意味 だから、體操の教師 .Š. あ ŋ つなく 類は 7 歩る な 0 ~ 行くん で 立た る巧ち を少さ は 學於 0 生徒は子供の上に、 が 0 0 校 狸な \$6 P 0 T í はぎ だ。 れ たり W も職員の 職員 生徒の體面 なものだが、 生芯 る。學校 御部 を 75 町〜出 生徒を引率 休字 何答 B 明けてそれへ 命的 軍 が 1) が 喋舌つ 歌 込む か除佐を整 変際はなり ると口ひ を to 0 練兵場で 人と 生徒は八百人 仕し ye 0 下系 丸まで 排 3 8 ロの丸だら 参え る な 職員 良いのでは、 へて、 て 列門 行。 あ 式是 る。 U る ワ 所と が が を下さい。たった

つたり

能や 成

IJ

す 居命

真面の

に受け

0

正幸

直過

馬達

鹿龙

小

カン

b

立当

して

る

カン

¥,

れない。

人主

があ

て勘辨え

へて見る

111-2

中东

12

2 B

2 るも

ない。

深ら

なも

た

4

V: 假

本意に

城ならい

水

後き

悔

Ė

ま 3

ŋ

だと思

11

ば

差し 期效

は

ま

0

.0

辨べ

す

る

捩む カン 等ら な 百名 は 75 つて から な V 7 も歩 問言 先言へ オレ 教は はま き 生意 filli! 行 0 け ははま オレ る る 口を喋る だ な 喋~ カン る を謝罪さ いくら小言を の只味舌るの 所が實際に 日に 本に は

る迄 だの 近等 で 多いこ オレ から -j'. 0 が ふい に這人つて だ カ・ 絶えず らな 行 丽太 羅ら

事

3

دمد

ds

な

٤

一般とで 商人が

生活徒

Z

謝罪文

it

する

始は

行ったぎ 奴を挨い で來す 1 を自じ をし す 遠なくて る 慢さ ع ŋ 敷き 今を 徹底 一人が、 0 聞き その一人は を を 赤か 歸か こえな 出栏 床き 明治 シ 柱 3 行き 7 ツは カン 7 カン 多 居る 0 \_\_ 9 0 た 番ば 違語 知 した た。 岩なる れ が U 赤が 向恕 N 大震 お 額 -5 3/ 例む وع 100 ヤ を 0 今院 校等 番ばき 琥こ 6 L 長着 て 笑智 這世 が 珀块 は 出で 麗れい 人い 0 0 はない あ 75

利りつ程 どち 騒ぎが れるん 開智 ららら 程上手 大雅き 0 別 手で 摩を揚げ 持無沙 る 八 0 を 所言 て見み 來 < 1) 釜 打 i) ts 君会 たら れ は、 つて 九意 汰产 から た 1 向京 開台 5 0 0 ŋ る。 性験中急 或智奴智 騒々 居る 持名 は、 6 T 下岩 だし あ ク 迎信 を向む 隅ま ょ 自也 沙 る 拔管 は C. つ、 な 座さ に陽っ 分流 6 なんこを 汰た たの V は 操っ、 白じ -領領に 沙; な 越テ 言い d's 4. 塩 U 0 御問 方法 直流 様さ 握か 人だった と夢む 酌り 思想 込んで L な して居る 徐 程 7: 4. 送別合い 位於 より 0 そ N 0 つっち 3 る 其が き、除よ雨を ま -摩え騒き同ち 5

や大は、鼓を明え なんぞ明 て 逢 ひ ど ん ど کر んどと 3 8 0 どん た。 ばら Z. を では ap < 云っ 36 4. なら 0 ね な 7 n なは どん ち 人 れ ば やんち ば、 たら があ 0 V 迷ぎ 子 貴様 れ、 前為 1 0 る。 人様ツを わ 銘に **76** ち 0 と三場 來宣 々順間 ریم た 3 0 7 迷子 と二息にう た一人 L Ŋ つて ち なんぞ ん んどなら、 線艺 見み 人の き 三大大 叩た ろ を を ŋ 抱か Ē 藝 出社 W 6. 7 者 ٤ た Li た 叩た 鉦 廻首 から 7 3 て、 5 から、 何德 Ope 0 Vì 3 て太吉 ٤ 7 カン N 逢 明漢 樂 \$0 F. 鉦波 拓 な -C 7 z ッ ま た

れ

て考しを笑いは出っ すぐ御<sup>お</sup>鈴ち 變らず 一変度で 8 だ。 す 出たた んと 平等 まく る ولاء 者に 噺な て義 極ば、 る。 者 L ŋ ~ 太大大 頂き鈴き んが 野がだ。 逢\* C 叩た は 此あげ 見み 0 カン 74 0 御节 0 Ch 0 は れ 0 云い 問ま 逢あ 真\* ٤ 氣 た 膝を 7 似和 僕 澄す 75 15 笑 は U 赤さま見 は言葉使 7 人とに 赤 出たが 3 カン を 75 吏 叩た 一份证 紀言 40 が なん 3 L V 逢あ L た。 伊 る。 6 た 來き た。 ツ 5 0 6 0 た様で んた技芸 て 野だは をす 國色 野だは 野<sup>の</sup>だ 1 坐書 野だは、 き を 思想 な 0 頭多 4. 0 げ 0 也 をし は る 頓着を は此た 知し 40 j カン から 野の 月8 な ŋ ٤ ٤ た Ŀ Hit 初京 だ 奴号 感じ 學家 75 ま

> て物理え 白岩 れ 7 師養 1 L 近家 から 5 IJ 0 る 才 to 氣音 IJ ボ カン 頃兒 そ 0 1) 方で漢學 see ン 0 ح 0 cp 中原 居 ` よう な 0 わ 開き you と残者に 物 る ハ 6. る 聞き 1 な 4 2 0 カ 6. ¥. ま 明急 英語 ラあたま 御酒 が 世 居る で 開寺 迄きは 統言 だ。 3. 113 と、博 な 4. 傳 H 人的 てほる 無事 乘る ま がは れ 物ぎ رمېد から た 流す 白じ 博以 0 成了 ぜ、 中かご な 程息 きん 北京 を 面。 弾なく 月号 V 抽话 7= 门名 自为 なん ま 75 を 卷 Ł

英心 呼は山紫語でん 点で入ってはり 岳 が State 加 細ない構築 けと 裸に 6 る。 ŋ れ 高 の越中の 続ぎ 込<sup>こ</sup>ん 所言 あ を呼す 12 心と真小 合む 0 き 馬はた けに取ら 'n 出性 を -6: ま 野の 杉 ス がだが L てい 口清談 社 Ш E が 大普 既き つに 柳奈 劒沙 3 て、 オレ ま 15 藝術 7 を持ち な 悲 0 判院 紀き 苦念 學記 なつ 獨と を 破は 達 伊 4 go を 製む は 新華 陸 进栏 0 -\$ る 3 **新正**数 國后 來て、 ま カコ L を済ま 3 IJ を済す 風光紫 V 程さ 独的 信息を ま 山原は委 破千山萬 な際に 11/34 座さ 此的 小路 脱き じて を弾ひ -1-TS

30

れ

3

0

きか

i

さう

15

do.

から

(173)

だ

12

感光

L

7

る。

十年程を

0

平庭で、

是記

と云ふ植木も

な

<

到上

0

7

る

5

3 0

75

ŋ る 君意

0

弘

しくないもんだらう

君湯

男智

公言 別

t か

"

が

藝者に

期管

染

0

あ

知し

此る事を

山炭は無暗に牛肉な

1)

なが

多

との開き赤な

かけ 何答 つる 7 カン た 文通 ある して、 東京芝出掛けて行 る なささう へて見る を重新 清意 すら \$ 手で ŋ が 0 鑑を磨す 面影 返か を -Ci ŋ なん 院に は の心配は祭 め が な 手紙をか H.c あ る つ **‡6** そんな を れ かく は器を磨つて、 な 語言 お 弘 注意 を築なる 同意じ < めて れには から 0 逢あ 0 な は 面倒臭 砚が 所作 通道 れ は三七日の職食いでもないが、 とって 作 脱る ŋ な 8 0 < を をして仕 同意 事也 筆な Vo 9 手下 をす 件艺 1. E て、 様うに 利気 L は 3 8

5

必要は t ŋ 庭はだっ 36 0 250 てる は筆を 事 ŋ カン が て遠く 3 を紙を抛り cop 0 7 起ね す 3 庭旨 カン 75 Ľ れ るる。 0 來て迄、 H 3 ば 方は れ 時は死し ŋ \$6 出性 す ば 其言 脱馬 れ 無家 めて見 の真でき ば手 事 op N 40 0 ŋ だ ごろ 暮ら 紅笠 Ž 時意 た は るのまた は なんぞや 力 から す ŋ 粉雲 矢やつ を築む É てると オレ 氣管 轉き ば

水気の多数の多数 请要 柑贫 蜜みな相対る つてや たん だら が、 5 4 0 050 質が 生な を眺察 程息 ٤ 本汽 定めて綺麗が って 5 召的 0 い、記い 電が相党 せか 50 がある。 段気 85 L V'0 る。 上が カッニ おれ 45 る が 東京を出た 所は う三 れ 変相ださら 婆さんに 週別 三週間 L 0 類が う 500 内に る た 城心 此三 B 珍多 から、 聞き今に 師か 0 L 事是 だ。 たら、 黄 所 L 0 る そ かを去るす 色に 最最 て 見み な 今至に 毎日少れ C. 4 % 充分食 ると、 なる ら、 5 0 B V 熟う 半分が 事是 だ。 0 九 b 2 10 ~ 日め たら、 宛食 頗 標品 75 だら は 3 あ 此方 る る 蜜》 力> 0 0

園子屋行 宿で芋責 然山嵐 的を買から 出产 から、 76 だと、 麦なた L れ から つて が話 つきを禁じらい 君家 蜜科物 かと一所にな 豆腐 阪 L 败 ŋ た 0 青世 たと、竹音 0 真鬼 とを考へ 8 つて を頼いった。 御助 れ 10 の皮の てる カュ 地は 走を食はら is 銷交 た。 の際だから、 7 包を 出だ 居る る Ł 今け日 をなき 1:5 砂さ 高 糖等 ٤ から引きず ことろ 変は と思って生きない。 屋やお そ カン 1) V 行的 オレ は下げ 込つつ き、 は

17

6

たぢ

op

な

٤, 云つて、 娯樂で、 再シ う。 何定は こ迄も人を Vò 何な湯ががだ 男 うん、あ して人がい 何だあ 精神的娱 文學だとか、供 人いれ 华 ونعهد 人を知 代なり カット 0 攻撃する げい 胡二 鉄 野郎 魔は北 に席灣 様言 15 にまく積り 0 'n 何久 全5 をはづ よる 15 + 何 老祭 際な 気だ 関子は物質的 だ が新聞 رك de de 御殿女中 ちや藝者買 僕には から 0) 製者が こと者 な 詩し 逃 知し 氣き 0 兄喜 らに 食 る 娱= 生意 弟 は 築り U 7 は精 オレ

だと大賞 らだ 會な 0 僕は 時等 V 此頃海 K 來き ほ たこと め < 人 が きょう 4 7= 0 に 5 と云 君まは つ たら、さ 人人

只是

なると云つ が遊ぶ んか 樂をだ 行っつ あ ったり 0 0 V 17 0 ٤ 0 を寛容する とる、 `` て、 團子 解し、 校等 た言語 屋やへ L 道入る る 一の日を カン なら 日には品性だ 6 廻って、 るのさへ取締 ん奴害 V 7 だ。 から 君家が 藝岩 精於 ほ 開於 力。 係以的多 敏捷

んな弱 分だと つてく なんだら 變的り Phi から 神火 的き

(141)

到穹底 建艾時 世もら け 3 6 攻っ ŋ な くら 7 6 大龍 6 って 0 なく 新え き ITIE \$ ぢ れ 白ば 力》 36 る な 云 護 V ŋ 11 7 5 つ オレ る な 食 7 op だ 様う 0 は 0 柳き 養かせ き て聞き 分范 ills 衰 は 11 力》 #6 0 ま 向京 B 古古 丈だけっ 手品 成心 事是 弱 大店 義 B れ ち ŋ 5 な かっ は を天鉄 知し 理り 段宏 カン 變分 が は 0 派 V 逃亡 な 非ひ で た、 仕し れ な 向京 常ら から げ カュ 刑は制 た 供智 不。掛 5 な が きつ 此方 ح B 返 路至 0 ぢ 羅ら 利り け 题记 る だ \$6 V 0 0 手。 + 2 业 から 0 点ま رخ 立た 向まれ 7 U 0 から な 夫記 地 作 て、 似如 Zin 向黎 喧沈 5 0 土と教育 が な 力 ŋ 0 所 から 顏陰 5 を 卑ひ N 嘩ら が 7 を な 行い 地步 12 t3 人是 -ま 大流 出だ 何在 を 7 L かい わ 劣 0 7 慣的 事 5 な 5 な ح 上 75 P 75 h な 3 豊た ま け N 返公 6 す 0 は 根だい W 0 から、 事記 年祭 聞き 置 向力· れ 報言 お カン ち 0 ち た だ だ B 見み 自じ 5 青い を ば E \$6 れ 力> を う V 護 0 0 カュ カン 地点 居る は オレ 做な 非ひ 分差 だ 6 L れ 为 7 75 力》 6 0 て、 7 封きだ 人と 拔ぬ は る B 返礼 ょ 7 مع を

> 駄だー 5 來さ る。 ち 0 0 15 な 日が年次 為なは な 附っも 15 50 向まに IJ 3 る 0 \$ H どう 5 13 カン 樣等 る B 5 何克 B 档言 愚《 限等 75 近多た 筆なな 4 0 TS る な T 7 4 B + 良ら 左. は を \$ れ 返元 0 る YIE 川書 童子 早は様な だ。 W る 計場 報 戸さ な 以小 IJ を 6 新 田空 東京 上雪 化 極 合に居 開売はた なく は 方空 な ま B きく 达 < 駄だ が 0 初 達 日的 頭次 b な んで ち る れ を Zal. は وم れ 4 B L 0 0 人污 ~ 居る なら 始し 15 力》 た 間 5 れ 隆芒 4 0 落っ No で 111-2 ば ٤ が た な < カン だ L 中东向盐 から 手でつ 所とか 75 ح 15 ٦. 押禁释台 聞き 5 震鸣 0

曲を向なび がった 校舎師し方言た 力> 先生から 近季 15 IJ が カン `\ 何完 衝 る を 見\* ŋ 5 落を 考於 押的角型 かい ٤ 0 突 테스 急き L 0 る 1 L 返か とに関きがら ま て、 る。 た が ょ C. 大震手 ŋ de 力工 礼 V だ 變分 は 行 た op 町書 东 ŋ だ 3 Til 懸ぎ 曲を摩え から、 を突っ 1) を ま 腹ら 3 附 角か 0 列も 借る た L 0 分 を 中草 合あ 4 た。 7 た 右锋 學於 7 IJ 0 同省 3 校等來き は た問題を 活る 時 ٤ づ る L 丽儿 L 返か町書 列門 何变 前是 は だ

中意が 氣きが 風雪 わ が 3 台あい Blil 範先 3 II 5 3 な は どこ 何在 な 心 世 0 縣なふ あ だ カン 下加 る 6 2 わ 喧なか 大公 嘩る を な 猿 V が る。 様さ 大震火意 15

面党的

臭る

0

れ b

よら

か れ

7

わ

か

な

V

あ る な

ts F

6

な

L

ざと

0

事言 然か

澤安山

あ

0

文艺

ただ かた。

カン

3

力》

け

仲等

と、と前た関き ति गी 秋蓝 4 だ 2 4. 4. 方は 田空 大龍 5 告 台加 き 阿拉 な 20 初 80 退た る 自美 ね 連歩 を 屈台 怒と中等 出汽 喧り だ す。 鳴な は 陣も 165 馳か 0 女子す \$3 出だ 眼: 3 き れ 沿ぶ it IJ 雅を後ので行 から カン 1 地步 な 化 る 御の 生花 清草 -} 中

た

ぢ

طب

あ

1)

主

行言 たに を た 0 弘 始は と思い 時等 0 11 70 相等 do IJ 學記 る 拔的 前点 たら TS け 先言 登しい 7 格か を が 施し 変に変 曲影 ŋ ٤ ら 角か Zit. I, ま 校さ た IJ 衝突 1/12 方等 ٤ 學等 ż Milit 4. 鋭き 範法 校 神をく 野校 雅 -0 打き 合告 出 沙田 方等 を が

て、 を書か 間蒙 派上 ٤ こえ 4. 此る さう 舰山 0 る を カン 北北 嗣 ٤ を設 11 Z, 今是 気に掛か 質さ 南 る 知ち倫勢 だ カン れで 事に單法 力》 0 御るが な て 祝英 20 化 舞 -0 ひ を あ FI だ。 0 餘典 0 参; 錦竹 返元 列為 旅

現場は

け

暗沈

唯は

1113

赤地に白く染め数い の時は左程 から 相生村の方へ飛んで 京 た上海 も落ちたら た奴が 0 た。 か風に揺ら 今度は った。 今度は大變 陸海 れ 軍萬歲 大方でなれる 温泉

0

-

B

な

か

75

始まった。 かと いた位 田兒 踊步 5 合に 0 其る 75 ぢ で居た 5 op y. V いが、数から云ふと こん ち が、 から藤間か何ぞの なに して に人間が 是社は 居る。 高知 大問違 が住 0 と性 利口言 何然 2 かに馬鹿 5 な やる新 かる ~ が敵はあ る あ カン が 自じ 7 る

其言 つた る る をほ じ物 が、後 た男 太武鼓 計場 右さ な 中の問題 - 200 ŋ か とぼん、 を懸けて居る。 人列り 出だ 鉢巻は倹約 L が悉く 一人許り 此何間、 は大より を離れて舞臺の端 い後鉢巻をし ぼこぼんと が 0 de 間はは 抜き身を携げて な路をう 短かいとも長く は して、 7 太鼓は 催む の男は、 のたう て、 抜き身の 一尺点 V 太神祭 p に立た た は終す 立た にコ あ 7 五. 居るに 0 文は 一寸位だらら、 つて 0 75 列きに かけ 代なり が は は 太鼓 あ る な 並言 裕坐 は 7 0 V ? h は 魂に とおれ を穿は 前代 と同意胸弦居る ガミ で た 0 ٤

合药 未み 開党 不思議 た ¥, と思い TI X. へば大き だ。 三河角蔵 L た問違 U 3 一普陀谷 は なら ye

拍きよ 中ならめ 動き知しくれ は落ち と廻る事 事に が揃え 生きた人間が居て、 たえ が一 日分と同じ深に振り舞はす 居ても冷々する。隣も後も一尺のだが、是は又頗る迅速な衛手防 が一 カン れる 歌? 範囲 ない。 なる。 度に足跡をして L はま は ななる 悠まる 沙門や なけ なけ 称る が、是は又頗る迅速な御手際で が る 振雪 應じて 力 前後左 カン 0 る が 大も動か 抜き分 である。 れば、 B \$ は 早時週 なら、 知し 三十人の ~ 八五寸的の れ つの様う だ 膝を曲ま なも 同志墜ちを始めて 句( 0 な ぎる 熟し続の 横を向くな 其人間が又切れ 動きく まだ危険 ないで刀丈前後とか上下 切 V: TS \$ ŋ 0 及な 力。 拔きみが をとる為 で、夏分 隣の頭はそ のは自 げる 遲過ぎれば、 社にのう B 一同方向に ح 0 がおうと 、時があ だか もな 由自在語 がある。 6 ち は フトラ 怪我をする 同速度に 取と 3 が る Ħî. ぼ 台ま 自<sup>2</sup> 分差 る拔き身を 立す以内な 容易 れ 0 餘よ 力× れ 1 既程調子 の様さ 聞いて ぐる ぎら が、 隣に 三十 ぼん る た。中意 かも の鼻は 0 な 此方 共活 人に 社 ŋ

腰の曲 うたつ 粉雪 つで極まる 生以 とに C 骨幣 ださら は、 が が 六づ 沂 7 げ カ> 番石氣さらに、 る 5 るが、其質は甚だ責任がそのように、いやあ、 も、恋心 るとは不思議なも のださら L エル 3. 4. のは、 風言 人に くと 訓言 0 子が合 足を 傍で見て 0 の萬歳 ぼこ 運じ が重く II ん君気 店る 7 の拍子 つて ると、此大 7 働き 氣線 非常 きも、

返がが、 格ぎ始 覧して 見り物 です、 ら一散え ふと、人の袖を潛り から なか つと 加か 山嵐は 3 山嵐は世話の焼けれて野り込んでど 減 先生又喧嘩です、 をするんで、又帥 云ふ関き れ 早早 居た連中が、 して居ると、 に馳けれ と山場に ŋ 8 る。 鎮ら 來さ 喧覧を 田潭 0 ば 學家 が感心の 焼やけ 下着さ 山紫色 積 がして、今迄穏 しどつ. 牛町許 1) た。 抜けて 俄かに波を打 0 いと云ひ 暗 0 範の奴と決戦を始め 中等学 见\* て にと逃げ 味だと云ふ聲が あ 來き ŋ まり 居る の方で、 又是始 うて仕 向影う げる人を避け な 此節 がら又人の オレ 赤き カン に諸所 今朝の意趣 方で急に も行かな シ って、右左が 無心 舞歌 を除念 ヤ 流え かすると思 ツのおとうと の波象 を 15 心なく

の所はまだ貴えて居 像 最が湧く な 뱐 そんなのを食ふと

は人に隠れて、温泉の 「さらか、大抵大丈夫だらう。 町の作屋へ行つて、数者 それで赤 シャ ッ

角屋つて、 、あの宿屋

す為には彼奴が藝者をつれて、あすこへ道 「見届けるつて、夜番でもするの 宿屋兼料理屋さ。だからあ の所を見属けて置いて面話するんだね つを一番へこま 入

「見て居るときに來るかい」

て居るのと

「うん、角屋の前に枡屋と云ふ宿屋があるだら

あの表に階をかりて障子へ穴をあけて見

許り彼夜して看病し 間許りやる積りでなく 來るだらう。どうせ一 るぜ。僕あおやちの死ぬとき一 た事があるが、あとでぼ 一晩ぢや け ない。 二週岁 週間

物をあの儘にして置くと、日本の為にならない やりして、大いに弱つた事がある から、僕が天に代つて誅戮を加 (位身體が疲れたつて構はんさ、あんな へるん 好党

れ

ない節

で來てゐるのだから、是非見物しろ滅多に見ら

だと云ふんだ、君も一所に行つて見給

へと山原は大いに乗り氣で、おれに同行を勸め

さう事が極まれば、お

も加勢

7

八幡様の御祭

には屋臺が町内へ廻つてくるん

る。おれは顕

なら東京で

で澤山見て居る。毎年

だから沙的でも

何でも

ちやんと心得て居

「まだ枡屋に懸け合つてないから、今夜は駄

HB

捜し當てて節目でこうながある」となっていたが、御留守がやけれ、大方ことがやらうてと 手だが、喧嘩とくると是でやそすってよろしい、いつでも加勢する。 を相談して居ると、宿の婆さんが出て來て學校等院して居ると、宿の婆さんが出て來て學校 から、さらしたら加勢して異れ給 「それ 來て、君、生徒が親勝會の餘興を見に行かき、意、まというないというないよれまいる うですかと玄闘 迄出て行つたが、やがて歸つて へ膝を突いて山嵐の返事を待つてる。山嵐はさ の生徒さんが一人、堀田先生に御日にか とか節をしに、わざわざこ、近多人数乗り込ん ない だが、喧嘩とくると是で中々すばしこいぜ へなのら かつて誘ひに來たんだ。今日は高知 ちや と山屋がしきりに赤シャツ退治の計略 つ から始 やるさ。 める積り いづれ君に報知をする 僕は計略は 知から ムりた は下へ

+ 5 佐き 0 ぼ かと思っ 0) 馬ば 折角山鼠が勸めるもんだから、つ なんか見たくも ない ٤ 思りつ

奴が來たもんだ。 位、繩から縄、網から網へ渡しかけて、大きなくるなない。 けた上に、世界萬 會式の様に後旒 ものは誰 い行く気になって門へ出た。山風を誘ひに來た 作で くると複質の聞ひをして、活花が陳列してあ In i 空がいつになくい 6 いものだ。あんなに みんなが感心して眺めて居るが、一向くだらな 會場へ這人ると回向院の相撲 をやるんださうだ。舞臺を有へ中町許りを 0 舞臺を設けて、 色男や、跛の亭主を持つて自慢 となく長い旗を所々に植る附 やかに見える。東の隅に一夜 國の國旗を悉く借りて來た 草や竹を曲ば こうで所謂高知の何とか シャツの弟だ。妙な げて嬉しがるな

る てあ る。 な 舞堂とは がよからう。 骨の れの頭 ゆつと秋の空を射拔く様に揚がると、それがかへ落ちた。衣はぼんと音がして黒い廟子が 花火の中から風船が出た。 る。天主の松の上をふは の上之 反對の方面で、 で、 て、だらく IF かっ ŋ ٤ 割 類りに花火を揚げ 〈 飛んで管所 と独中に流れ込ん オレ 帝國萬茂とかい

め

7

げ

0

H

た

が

ま

だ

0

御貨

0

げ

す

別言

合む

田たの某場出 足を無い吾と起た目で整路を を 類に人だっ を 子し 入い漢次が て 全然の 指したる が、 迄等な 0 あ 驚きひ 新力 3 から 居命 1. 26 同時 10 0 [羽~ れ な を 手下 全然 為於 口之 ŋ 2 良智 つ 見み は み 、近頃東京 かえ かならず 縣力 غ 作等 て、 K 新 \$6 N る た む る な無點 受け 否な なる 115 餘よ 下紀 書か 聞が 0 れ 0 れて 0 地ち 中學 を 美望 が 旅な は Jun S は を装 れた 生徒を使感 前类 問と 院等 非四 1) な 常さ 床き 0 退た 特党 兩人は現 退は がを加る 子は古時 からから 飛出 から 3 する 10 から 0 15 は て カン ばざるを得ず 次星に 中ない 當局 Mil 75 彼等 以い が が 上党 師能生に な 起 所なる 庭 1 を ち を設える 4 化元 やん < き む 75 者は る でをし だ は、 三八頁 カン 数をで んな意見 抛な た。 から る ŋ 1) L Z. 場 だ 0 美良 御事事是 だが、中學の社 て、此騒 向恕 を開 0 4 L ٤ 0 7 相當の處分を じん 不5 6 灸き を 0 6 出で 男 人は 0 再空 0 思議を れて、 を 吾四 あ 溫順 7 7 が が ななが 一人は 議者 暴行 据す ごら 75 が 居る て 深之 多 教は 薄は TI 附5 れ と云 此が不 た積る なる二 んだを 事是 信比 記章 0 教は 0 を る 世典地 L 気風 を記れ 師 吃 ٤ 起おに して 3 此方 面之 Ch ŋ 行 氣き

貴雄な変に 今日の新聞に降る 東などと某呼ば などと某呼ば 共言 番ぎれ たが らず 系は、圖で 天元 新党を表れるだ。 讀よ 9 る。 にる可で たら、 ち 10 3 ٤ N 是元で で後架 邦際ま 領東京 p 急息 出版 云つたら、驚い が き 昨日 見み K 事 頭 0 の法にかの 生品 自 け 痲 たけ B を 螺ら 歴然 Ł 3 弘 ふい から赴任 が 0 蝶の中で 同なじ 棄て 名がを なっ IJ 辟る 出。 ば 新分 B de とし 傷事 名な き 様に 7 11 7 1/2/2 あ 來自 は 7 れ 吏 7 來 一田満伊 ŋ 比らで た 0 引口 0 傷事 る をさ た。 御見た 姓艺 附け 婆はま 人な るま る たた意 カン き 0 學が が J. 立作 奴骂 ら KE が 撤離 何彦 欲問 以 れ も、川て 部 あ 4 40 カミ 南 課ら ぢ 飯台 鄉 が 本 7 な L n 昨き 可量 礼 る の名な 90 を 1个字 ば 7 け を 洗 FIS 75 作があ 居る 300 た。 实为 澤之 カュ 食 ŋ 8 0 東馬と 90 れ る。 0 來る や拾る 前で だ を 御书 鏡気 あ が 生生 考於 杯をと ま T 手 6 6. カン る る 云山 恋意氣 是記で と一人残 N 奴为 聞き 24.40 ·C. つて 步 2 0 何笠 だ 潮陰 B 0 云い そ 頰馬 2 だ。 7 來 を 见》 Zi. れ 然儿

> んか 無差で 御がや 瘖 < 撲なっ **夫希何答** た カンカン Ł カュ 新能っ 内恋 欠やつ や怒い 事 返報 所 事 を言い 張は IJ から 0 7 n 70 げ 心气 11 T 17 76 れ 世 得到 オレ 7 う た ye 顺言 ٤ IJ 綸奉 意能を ぶい だ。 作き 5 見って 貴様 カン オレ apo 舐な Ves 向急 IJ B 冷か 111--do 胚锋 侧岸 話わ 店る た。 の自動物 た なる カコ IN. 5 B 痛%

0

楽てて

新り

聞が

TI

7

無也

暗紫 後き

ない。

を 持的

門了

入ら 7

73

カン

カン

ざく

架

馬は云いへ 退た。 利さ つて 事を る が を は、紫紫 計ばん 鹿か 140 並を程と 3. 品 4. 部个 5 15 危中 る き る 10 見湖 Ł 合つ 3 妙等 6 0 Ü. 色に 注意 生艺 が 相等 な 戸と どく 川潭 隣同 徒 口省 なる 進物 類性 る。 心は 風き 常 は カン 造物 が 服 が 人 拍問 5 白点に 志し 通 出版 0 高 手以 真さ L れ 1) 心意 夫気で 地変ま を 度上 近京 てお JE. 修言 分なたら 此二 所也 0 面党 L 73 L 方言 為る 5 抓你 6. る。 0 た。 來を 笑きふ 景気気 迎蒙 仲な け ち あ かい 0 7 20 る たら 1112 課等 た。 11 H) が 九 76 鼠岛 御りま 此るは 見み あ だ ٤ れ 1119 0) 先差 身はな IE カン 印表 カン 形 鹿か 力》 顔な B 任萬歲言 赤 だ 運えが 飛さ が 0 上り 至於 其机 だ災急 は 3 奴ら 風雪 切る除よ出で 0 ャ 思きだ

酸味がはすぐわかる。然し人り 間れできな 武で大抵は 日本服で 着淡へて中学は 武で大抵は 日本服で 着淡へてかに 三割方多い。 師範は 電服をつけ 解されつ 戦か 30 番喧嘩の烈 と云ふ風で、暫らく此の 旨く 線らしい所を突き貫けようとし て引き分けて を持つて、 そんな飢暴をすると て云ふから、 な あ 倒绘 36 れ る。兩手と膝を突いて れは不意を打たれて カン 師し mil 、からなつち かと、出る 止せと云ったら、 は行かな 割行多 範先 生は 飛び込んで分けようと、お 0 つ 出 は右の方へころがり落ち 方特 一來なくなつた。目 無りに てる は おれは 7 さうな所へ躍り込んだ。 十五六の中學生 丈育 や仕方が 六十人も 。一二間這入ったら、田る から、どこ かかから の聲を出して 引き分けようとする 下 返事もし と學校の から れの背中の上へ乗 止さな の背中の上へ乗つた奴が握った肩を放して、横に 衛雄な有様を 職な 有様を 職な ない。 おれの あら な 體面に關はる。 から、どう手を附 から、跳ねが い。巡査がくると 3 ない の前に比較的大き 山嵐は困つたな 5 0 と組み合つこる 敵きと たが、 かと師範生の肩を 足をすくつた。 れて 7 け カン 0 た。起き上が わ 7 味力 れ 中意では ねる 中々さら たの方を見 る 起きす 止せ きなり がめて居 んづい から、 の分別 たら、 事をも にだ 造た

が生徒 つて見る 底駄目だと云つて見たが聞こえな 止せくと揉み返さ しな の間に 三間児 挾まり 許らり れてる 75 てるのが見えた。おい野ながら、止せく、意味は 向京 うっに 山原の Vì 大きな身體 0 か返事

居る、打て打て 皆中を棒でどやし すな、 る。今度はおれの五分別の 云ふ聲もする。 だ。 生の頭を張りつけて へ飛んで行った。山嵐 だと無む Vì 小さくつても かい れたりして恐れ入つて引き下がるらんでれが 8 げろと云ふ摩がし ひゆうと風を切つて飛んで來た石 ŋ **≵**6 に這 あ 大きい奴 して居ると、 れ かうなつちや仕方がない。 3 田合者の癖にと、 打て打てと云ふ聲がする。教師は二人 0 込へつ 二个苦茶に張り飛ばしたり張り B 頰性 骨和 のか。おれを誰だと思ふんだ。 たんだがどやさ 3 なと、小き へかた 喧嘩の本場で L おれ do 出 た奴がある。 つたなと思っ がて巡り 外 دمجد は、 い奴だ。石む 73 つ 別の頭を掠めて後の方つた。石が又ひゆうと來 今迄葛練りの はどうなつたか見えな かきなり傍に居た師範 なに生意氣な事をぬ 0 頭を掠めて後 修業を積んだ兄さん れ た たり、 0 心災査だ逃げ 始めは、 を抛げる。 が、い 0 石とを 中で泳な 飛ばされた が解に出 喧嘩 からも、 な 樂にな きな をと げ ろ逃に いで ٤

> ったと ンより 思ったら、 い位置 -做多 \$ 下方かたかた は内妙 20 度とに 引き クロパト 1-0 げ 7

200 住舞つた。田舎者で 苦しい。お 丰 だ。 嵐は大分血が出て居る をである。 でみ をずたく らけに ない。然し頰ぺたが 山嵐はどうしたかと見る 鼻がふく 身に なつ をなぐられて れは飛りの たけれど れ上が 向うの方で鼻を拭いて U つて真赤にな がと教へ 給を着て居た 大分出 りくして堪ら 山島の羽織程 3 血血したんど 紋为 てく 附t つて の一重物 れ 性な損害は から泥ぎ 関る見る見る ない。 たさう 織等

は文であ 命の 察へ行つて署長の前で事の顔末を述べて下宿 を話したら、 面党 面から退却したので、論す 巡査は十五六名來たのだ かった。 るる。 とも角も警察迄來いと云ふから警 おれらは姓名 したので、流水 だが、生徒は ま を たの は 、おれと山宝 反党 一部始終 の対

## 十

ない。 あくる日 いと床の中で考へて居る を 久しく喧嘩をし 持つて來て枕 服がい だら 50 是さ めて見る 元へ置いてくれた。 つつけ ぢ と身體 ريم な 办> と、婆さ、 0 まり た Ď> り自慢も出 らこんな が 食ら 四

戦争は 山場風 カ 超えない 到底智慧比 推る祭 でなく 課む だ。個人でも、 をや で勝てる奴ではない 0 ち ったのなら、質に é 駄が口が だ。 5 成程性 の記 ひどい 界に IJ

7 立た 外無勢力なも 様な顔をして、 い。 10 つて狎に催促すると、 加益 77 りどう やらは 外は 0 れ カン めくるり、 て仕舞つ ば たから、それ 明日になつて六 た。 以来のであ ない 100 上方が 新聞屋の 新光開光 た事 三十, 7 事 一に談学 オレ のだと云ふ 新光開光 を書か た方が、 ないと、 せる事が出来ない。 は つたら、 がそんな者なら、一 る のだ。 出來な 0 れちや私が 判す か取消も見えたい。 のくる やにフロ 方で 702 八號活字で れる計り ,ると、 坊等の それ 虚實 あした位出 正式 0 か一人で行っ だ。 ニック張つてゐる を待ち は の記事を掲げた田合 あ 説教じみた説諭を だ。 V 校覧点の 喰 れより 無色 かん、 木學 V 日も早年 利り あ カン 0 すでせうと云 0 なんて狸の いんまり つて主筆に ね きら ま して居らな カン 手下 、取消が出 て、 君が談判 だらら。 IJ れ 华 ょ 新聞屋 ると 85 被沿 打っつ 3 腹はが が存着 0 が 0 4. 首を 斯蒙 7 L オレ

大から三日前りして、ある日の午後、山 嵐のたり寄つたりだとは今日只今狸の説明に因て始めて 承知 仕 つた。

1

室りで、 窟ら出<sup>た</sup>な がせい ぎて、胃の位 得<sup>え</sup>ん 云は の計場を 憤然とやつて來て、 際じ た。 ぢ せとぶ そんな裁判 を見てさ、一 便 んから處決し かから か。 視勝會 表を出た から三日前りして、 れ 40 ない。 所が山嵐で おれもやらう まことに けた。何故 を断行する種りだと云ふから、 離麦を出せといふなら公平に南がくてき、一所に喧嘩をとめに通入つたぢゃ 3. 元 だが順倒 せと公は が 君家は にないせ。 してくれと云は N へ用てさ、一所に高知 気を だら が、 と聞くと君は 5 念時機が 一様だけ なんで田舎の と聴き返すと、今日校長 ï 君はよす方がよ ある たん 即座に一 神は大方腹鼓 れども、事情已むを だ。 110 れたとの事だ。 山の午後、山 水きた、 校長 君記と 味能常に 學》 一に呼ば さら を、 からうと \$6 オレ 可たき れ に加い、盟い 鼠門 き過 かそ 理り 例: から オレ

とは 「それが赤が 今迄の行き掛り上到底兩立 石の方は今日 シャツの指金だよ。おれ 0 通信リ 置 かしゃ 害に なら と赤が ない 人是 シャ "

れだつて赤シャッと南立するものか。

うでも 一類語いや。 君家 ならないと思ふ はあ 胡二 まり 化さ 部が雨立して れると なんて 過ぎるから、置 紀だ る 0 Z

故の為意 を好じ 一大ガヤお 同等 想がなっ て、授業にさし支へ 時に追ひ 夫に先達て古賀が去つて めた。 お こん寄生さ 到意でし れば III' を問記 學校へ川て校長室へ入 0 、だれが其手に乗る 生 徒 から さびに一 カコ 19:5 時間次 其合 席書 に明ら まだ後任が 八つて談判 37 好 が世界を 気なな

法がありますか」
「何で私に離せ、私には出さないで好いと云ふ「へえ?」と弾はあつけに取られて居る。
「へえ?」と弾はあつけに取られて居る。

御書出 済むなら堀川だつて、出す 大漫は説明が それは學校の れ B 已むを得ん 必要を認 の方言の H c 來 てまさ 都会な 力。 -6 变 喜 必要は 世 す 私が出さ から ないでせら 75 堀馬田2 君は 解じ よさ

も落ち附き排つてる。おれは仕様がないから、機程がだ、要飢を得ない事ばかり並べて、しかんを達成で、そらられ

せん。新聞の記事は校長とも相談して、 りだから、どうかあしからず、杯と半分調罪的 難在 出して仕れ な言葉を並べて居る。校長は三時間日に校長 こんな事が起こつたので、僕は實に申し譯がな 先で免職をするなら、免職 節りがけに新聞屋に談判に行かうと思つ おれが意地にも務めるのが順當だと考へた。 益 増長させる譯だから、新聞屋を正誤させて 心配さらに見えた。 したね。六づかしく 込む手續にして置いたから、心配しなくて れと山風 それで此件に就いては飽く迄盤力する積 から取消の手續はしたと云ふから、やめ 僕の弟が堀田君を誘ひに行つたから、 舞ふ丈だ。然し自分がわるくないのに 僕は君等に對して御氣の毒でなり 身を引くのは法螺吹きの新聞屋を は校長と教頭に時間の合間を見 困つた事を新聞がかき出しま おれには心配なんかない。 ならなければいいがと多少 される前に断表を

総職した。赤シャツはおれらの行為を機倒した。赤シャツはおれらの行為を機倒した。松長と教頭はさうだらう、物職屋が軽較に恨を抱いと教頭はさうだらう、物職屋が軽較に恨を抱いと教頭はさうだらう、物職屋が軽較に恨を抱いた。 なん

がら排所を一人ごとに廻ってあるいて居た。こがら排所を一人ごとに廻ってあるいて居た。みんなは登りであるかの如く吹聴して居た。みんなは全なであるかのに、吹聴して居た。みんなは全くが間屋がわるい、怪しからん、雨君は質ながらればいる。これがらればいる。

智慧のある 男 だと感心した。
智慧のある 男 だと感心した。
変数がとなった。
は 君素がおり、きのふわざく
いと、 君まだ氣が附かないか、きのふわざく
ふと、 君まだ氣が附かないか、きのふわざく
いな変を誘ひ出して、喧嘩のなかへ、捲き込んだ
とを誘ひ出して、喧嘩のなかへ、捲き込んだ
といきを誘ひ出して、喧嘩のなかへ、捲き込んだ
といきを誘ひ出して、喧嘩のなかった。
は気は紅毛ななだが、おれより
つかなかつた。 自気は紅毛ななだだが、おれより

新りだかで、「あくやつて喧嘩をさせて置いて、すぐあとから新聞屋へ手を廻してあんな記事をかくせたんら新聞屋、手を廻してあんな記事をかくせたんが、質にが物だ」だ。質にが物だ」で、質にが物だ」

だと話しや、すぐ書くさ」 だと話しや、すぐ書くさ」 だと話しや、すぐ書くさ」

居るのはいやだ」

「ひどいもんだな。迷常に赤シャツの策なら、でわるくすると、造られるかも知れない」
「わるくすると、造られるかも知れない」
「わるくすると、造られるかも知れない」
「そんなら、おれは肌口離衰を用して直ぐ東京でんなら、おれは肌口離衰を用して直ぐ東京でそんなら、おれば肌口離衰を用して直ぐ東京であるのはいやだ」

「君が辞表を出したつて、赤シャツは困らなるのはいやだ」

皮熨するのは六づかしいね」 「それもさうだな。どうしたら困るだらう」 「おんな好物の造る事は、何でも 證 據の影がらない機に、擧がらない様にと工夫するんだから ときない様に、別がらない様にと工夫するんだから

くもない。天道是耶非耶だ一「厄介だな。それぢゃ潘衣を着るんだね。而自

より化方がないだらう。温泉の町で取つて抑へる失で、窓となつたら、温泉の町で取つて抑へる

るのさ」 「電産事件は、電産事件としてか」 「電産事件は、電産事件としてか」

る」 「それもよからう。おれは策略は下手なんだ。 でもする。

76

生懸命に障子へ面をつけて、息を近

い。月はまだ出て居ない。

おれと

山嵐は一

吹きけ

チー

ンと九時半の柱時計が鳴つた。

一今夜七時中頃あの小鈴と云ふ藝者が角屋へ道 を見たら、おれも急にうれしくなつて、何も とを見たら、おれも急にうれしくなつて、何も とない、先から、愉快したの気味で、はたで見て かない先から、愉快したの気味で、はたで見て でもした。 1 大き は 気を呈

入った」と言いた。

「どうして」「靏老は二人づれだが、――どうも有望ら「それぢや駄目だ」

を消せ、障子へ二つ坊主頭が寫つては可笑しを消せ、障子へ二つ坊主頭が寫っては可笑した。とうしてつて、あいぶふ狡い奴だから藝者を「どうしてつて、あいぶふ狡い奴だから藝者を「どうしてつて、あいぶふ狡い奴だから藝者を「どうしてつて、あいぶふ狡い奴だから藝者を「どうしてつて、あいぶふ狡い奴だから藝者を「どうして」

「今日迄で八日分五関六十銭拂つた。いけいきゃきゃがえかっていくにあるんだい」「おれは錢のつじく限りやるんだ」

「今日迄で、日分五院、一世にても都合のい、様に毎晩勘定するんだ」「大は手廻しがい」。 信屋で驚いてるだらう」「大は手廻しがい」。 信屋で驚いてるだらう」「行屋はい」が、気が放せないから困る」。 できな はま

「雲寐はするが、外、出が出來ないんで窮屈で「雲寐はするが、外、出が出來ないんで窮屈で「其代リ豊麻をするだらう」

て渡らしちまつたり、何かしちや、詰まらないて渡らしちまつたり、何かしちや、詰まらない。それで天網恢々疎にし堪らない」

狐はすぐ疑ぐるから」

た。星明りで障子文は少々あれの上にあつた置き洋燈をです。

からのつと顔を出した。往来はあかるい。する世間は大分靜かになつた。遊廓で鳴らす太世間は大分靜かになつた。遊廓で鳴らす太しい。

と、下の方から人産が聞こえだした。窓から首と、下の方から人産が聞こえだした。窓から首と田本ないが、段々近附いて來る模様だ。からは田本ないが、段々近附いて來る模様だ。からは田本ないが、段々近附いて來る模様だ。からは田本ないが、段々近附いて來る模様だ。からは日本ないが、日本の影法師が見える位に近いてあるとやつと二人の影法師が見える位に近いた。

ながら、瓦斯燈の下を潜って、角屋の中へ近入やつとの事で辛抱した。二人はハ・・・と空ひやつとの事で辛抱した。二人はハ・・・と空ひやつとの事で発わした。二人はハ・・・と空ひりて、思ふ様打ちのめして遣らうと思ったざ、 相等遊 男もべらんめえに似て居ますね。 ら」正しく野だの壁である。「強がる計りで のつて、ありやどうしても神經 ありますよ」「増給 えと來たら、勇み肌 「もう大丈夫です は様がない」是は れは窓をあけて、 ね。邪魔ものは追つ の坊つちゃん いやだの 解表が出し シャッだ。 あのべらんめ

\$3 \$2

「來たぜ」

是で漸く安心した

畜生、おれの事だ男み肌のおつちやれていると

ると思 解它 は って る。場合 私なと 解じ な事とや が を 州でる 出だ 來きかも 知し オレ な 堀は つて H172 私たら 君気 人的

He 数等が なっ 0 授業が 7 田君も去りあ も私むの かえで HE 知し 一派なくなつて つ た事を かなたも 去さ 化 0 1) 古 北

君の粉を 0 が儘を云 か立た 履りを た 15 な オレ 闘かい 係 ぢ す 節じや صج る 職。困難 75 カン る。 V. L たと云ふと、 其後も 少き し 來て は 學が 少さ

は カン カシ 履製 t ŋ 養理り が

「そり 非也 do 御尤も ŋ L 0 云小 あ 3 と云がも 3. をどら 君家 0 返れる Into 为> し ·i~ ら解しは祭 っつて 職 直流 賞ひ 下をさ 御二 見て下途 7 尤是 赵

首な 大 ŋ 0 、赤くなつたり 明之自 次人 る TIL

8

た

與於

0

0

排連

ななな遊れ

御店有6

山 なままだが に どう ulp. 下き まは 4 相等 出地 0 な 附っ け カン な ャ 6 3 これが ッには 塊な 25 考かんが 口象 直流 5 き する カン と な 力。 して引か 0 所けけ

嵐さだの 迄其虚 んな 事品 かい だら に狸と談判 3. 7 事品 山島の 置だと よ ŋ 4. 利》云小 利言から *t-*模樣 L 支む IJ 表 を話法 ~ 0 あ 事 る は ま どうも ざ 大龍 山農の ٤ Ł のはな 方を TS 1112

接続はいまればはいます。 る。 始せい 7)> が、 0 來〈 7 評さい んで障害の子に 日的 オレ る 最高初度 赤が ばどら -1-から b 五元 0 愈 る き返か 7 子记 は 二晚 演装 力 世 16 夜だ。 解它 0 穴雰 を 5 れ し 0 の港屋近下が 覗 少さん 影がは 表を出 計場 て、温泉の町を 36 ŋ たが < だら 礼 カン d. 矢るは 錦☆ ¥, -|-7 B る程度 儿 特 40 職 赤き 0 が影を た 員を が べいなど 0 生徒や 回 表二階 に告別 が を知し 事言 駄だは ま 知し 目が九した時にた 共元なた すはな 0 N オレ

を加るとは夜歩 人と色々な る等だが 今けば 瓦が 斯へ 過ぎ 行 長い彼っだ。おお きる ば、 來二 な 事に軽 山龍 燈ぎ V 一七点 日か る夜遊び、 は オレ L 0 赤き 山雪 ٤ か 11 眼的 は と時々腕組 目的 が違い 日にはもう休まうか た試 性等なな ŋ シ ope J. を 、生涯天誅 障が子 L が見え を示す 4. かと がな 性分だ を 大ない。 200 1t IJ It を加ら には、 0 泊集り 加い 何が其法にて代数 度來てく かと思想 には かい 角質を 天に代館 る に天誅滅で を である。おれ 45 15,000 事には 1) 問究 川水なけ が行く 北美 可办 -1-رمه も近空 裏性に 相等來<sup>く</sup>

八つうり 肩門へ を宿ら入は四さの 日8 つ婆 婆さん大流時 世 頃気 から町で館から町で館 から ら町で鶏卵をから下宿を出て に應ずる 障がしなが 人れて、 0 **村**等 <sup>3</sup> 光<sup>ま</sup> づ 例為 の赤が手 03

くら言葉的みに解解が立つても

正義は

許さん

るんだ。これに

懲りて以來

むがいい。

とによると口を

きく

0

が退儀ない

かも知

オレ

田嘉

嵐が云つたら

兩人共だまつてゐた。こ

る」とぼかんくと雨

人でなぐ

つたら「 や澤山か」と

るら深 0

下皮候以

上

とかいて、校長宛にして郵便で出

7

p

だ」と云った。

野だに「貴様

B

澤安山之

だ」と答へた。

好物だから、かうやつて天珠を

加设

もう深

澤山でなけりや、

據が 類き据る るま まつたの づくま とぼ 様な好物はなぐらなくつちゃ、答へないんだし を見て 「無法で澤山だ」とまたぼ か 胡≃ だまれ 嬔化す あ か ŋ 」と山はは挙骨を食らはした。赤 で た。 て動けないのか、 である。藝者が皆に這人らうが、這人である。藝者が皆に這人らうが、這人で消り必要はない。僕は吉川君と二人で消る事だ。胡魔化せるものか一 のなじ なぐる。 僕の知つた事ではない ないで 仕舞ひには二人とも杉 みの藝 が「是は飢暴 な 力に訴へる おれも同時に 者が角屋 カコ 眼<sup>め</sup> が りと撲 かちら のは だ、独籍であ い野だを散々 まだ撲然 る。 は無法だ」 道は 0 くする 込つった の根がにう 貴様 ヤ 0 0

云つて、二人してすた 歌の上東京へ 港屋に よこ が驚気 げ 婆さん、東京へ行つて奥さんを連れてくるんだ 部屋へ這入るとすぐ荷造りを始めたら、 來すて おれが下宿へ歸ったのは七時少し前であ 36 も隠れもしないぞ。 せ」と山嵐が云ふから、おれも「 れ おれは早速解表を書からと思ったが、何と へて勘定をすまして、すぐ汽車へ乗つて資 一居る。用 いて、どう御為る いしかから 港屋へ着くと、山嵐は一階で麻て居 逃げ、 る際 へ歸り中候につき左樣御承知被 が あるなら巡査なり れもせん。今夜五 ない たけ たくあるき出し 堀田と同じ から、私儀都合有之解 0 れば、勝手に訴え ぞなもしと聞 じ所に待つ 一時迄は濱 なんなり、 70 婆さん れも逃に た。 ろしと る。 つて 御お

時であ した。 汽館 なか 其る 容話 IJ ませんと答べた。添シャ ぐらく は \$3 0 夜六時 たなあ れと出点は 下女に巡査は來な 、寐込んで こと二人で大きに笑った。 出品 帆温 此の不滑な地を職 でん ある。山瓜もお 限が覺めたら、午後二 ツも いかと 野だ オレ 7=0 8 电波3. いた 船站

> たぎり今日迄逐ふ機會 娑婆へ出た様な気がし から東京迄は直行で新橋へ着 を去れば去る程 」心詩 ない。 山瓜とはすぐ分かれ いた時は、恋く ち

うななか 京さっ よくまあ早く即つて來て下さったと凝をぼたぼ 清や歸つたよと飛び込んだら、あら坊つ だとぶつた。 たと落と 清の事を話すのを忘れて居た。 舍 着いて下稿へも行かず、事物 こは行い しした。 かな \$3 い、東京で清とうちを持つん れも除り嬉し かつたから、も 鞄 を と提げた儘、 30 れが

生 めて下さ 仕な舞っ 給は二十五圓 0 其後ある人 家で 一族な事には 一葉は小目向の菱源寺にある。 だ から清が死んだら、功つち なくつても至極満足の様子であ みに待つて居りますと云 た。死ぬ前日 い。御墓のなかで坊 八の周旋では 今年の二月肺炎に罹つて死んで で家賃は六圓 おれを 一呼んで の技手になった。片 だ。清は玄関間 0 ち やん 坊潭 つちや の御寺 んの めつたが気 一來る ら海は ·ん後ご

だと カン 0

6 る様にして置いてく \$6 山嵐は下へ行へ オレ と山嵐は あ F つて 出るかも 二点をかり 0 は つて今夜こ いつ出て立 れと 節路を の知れない れ 剪 んで 事是 來く 要多 ずだぜ、 來意 る 學生 から、 K 分 見當 よると夜 なけ 大抵なら泥ると 失数 出<sup>で</sup> ら がつ れば 干点 代金か れ 75

確な 勢で、はや一 城下迄近る 手をかけ たかと れに から、 山雲 角を は 屋で 塞? こで が V: 云ふ気色だつ 0 ۲ いで化 な 7 あ 追び ついて 4 カン つて 温泉の 常さる しこに藁葺があって、 す 二点 舞っ た。 杉並木 附っ ぐあとを尾けた。 いて振 ての様に後から追ひ る土手へ出 右は 來た。町を外れると急に馳け足の姿 とも 町書 野だは 末では ても た をはづれると も城下迄あ 田圃に 力> 1) 一人の影を見 棉絮 捕まへ 5 五時迄我慢 向く奴を待て 独智 11 なる。 76 な て れが の気味で逃げ 町等 3 が、 一方言の さへはづ は存の客 香港 ・らう それ 力> 前表 る なけ 可能 附っ 一種 三 子, を通信 車片 いた。何が來 2つて行手さ なら、 れ 見えがく オレ 四出さら を りこすと ま 」は、ど 一般に なら 杉莓 だ 人になか 肩に オレ

使つてる。 ぜ製者と一 泊まった」と山風は ます 「取締上不都合だか使つてる。顔の色は少しなる。 教芸 一教は野頭 カュ 0 と赤為 角屋へ 職士 行かんと、 所に宿屋へ 版をも シ 色は少る 泊<sup>さ</sup>ま ヤ つ ツは 7 すべ って悪いと カコ る 云い 依然と 泊まり らい B 0 まり込んだ」野だはなんが、ないないます。 潜災を ŋ が 何で角屋へ H て 丁寧な言葉を OP 原子屋や 规章 則を へ行つて が あ يد 15

K

つた。

**‡**6 な

れが正子をたくきつ

け

居る

山電視

٤

現場を取 言にし

ない。

0

事角の

座

踏みこ

¥6

れ

印意

L

田を斥けた。自分共が今

ようと

一種でき

たが、

山ははは

が落ち

つて、是程難儀

性難儀な思い

7

を

た

どら

力

5 0

7

る

たが、

のを凝として

つてる

0 0

は 5

寐れる。 出でて

には

行い

力。

な

始し

好終障子の

隙ま

赤か

ッの

來るのを待

ち

受う

け

た

0

は

カコ

0

オレ

3

所だ。

B

のが

が承知し

た

8

0

大法抵

つを無茶苦茶に郷き四たから、此畜生、此 て失れ、 ら、雨手でいかける時に 只肝瘡と 言なずや つけて いて見ず 所言 が、 B 子ご Sp き を見み つと云 流系 がぐ なり を見て始 がまし と怒を 打ぶつ な 7 れ が きとて い わつと言い 時に狭の中の たら兩手で自分の秋 は此に 化 だ ち 此者生、 時な 舞っつ んです、きた でいっ け L P 71 あ た。 握り りと割り い事を 1) る為に狭へ入れ 75 まり 附っ た。 がら、 HE すをぬ さら ながら け のだ。然し野だが尻持を突いた ひながら、尻持をつ 野だは除つ程仰天した者と見 に、つ れて鼻の先から黄味 れて、玉子を二つ取 此新生 おれは食小館に玉子 300 野だの面 れの成功 カン 卵がぶらく 來さた -}-け いぶつけ ない いえれ る 5, 5 のである。 カン んで てる課で を持ち へ郷き附けた。 野だは、 ひ つて į١ 此時氣が IJ は野か 八瀬中黄 は がだら り出して、 国産る 助等 -) 打炸

赤か 一数者を連れがシャツはま れて れて僕が宿屋へまだ談魚最中で へ泊ま ر زیر

を待つ

IJ

外に錠は 分なる

な

٤

云

カン

ら、流

<

カ»

(İ

y.

H-3

げげ

案をい

をす

不ふ

用意: ある座敷

のだる

假に定い

た

C

何凭

譯を話して

面常

を求め

れば居な

だつて、

鼠暴者だと云

って、企事で

できませれる 而急 から 巨人の祭で は二 だら 50 丁程で だらら。 動3 枝色の めて を 來る 切き 路等は、 居る。 間なが きん 1) れて居るが のを見ると、 の性さへ でて 関る難儀だ。 天後に一 用意に 判然し 過学る。 高い所当 本見え 造 7 れ 肝る は から る げ を -<del>1</del>-0 op た 赤流行物 侧泛 红 け

いが強んで、丸のが強んで、丸のがなった。 等っつのか は平ち 0 土る川でをる 印第 12 ならす は 云いは 道を IJ 歩きよく 大寶 八きな石があ IJ んより 2 扇した土の上に悠然 丈なら左程手間 一該る気色は で一 廻ら 石には てゐると 一間幅を三はない。土 川底を渋る なけ 切雪川 る。土は平にして い。だおが高く な から、 れ ばならん。 V: 角に いても、岩は始末が も入るま L と云ふ方が 向まっで 7 ぶらく 穿《 ٤ 8 つつて、 ょ 肋 Mills 加文:主 聞き V'o って、吾れ V っつて、中 が、 カコ 其があるから 路を 適等 ない S. 82 上之

面常 82 忽 K ち 足包 刺き 0 が 下上 社 明 0 雲雀 居たたま 鳴な 7 0 聞 摩えが てる る。 オレ 方线里" 出 様な \$ たた。 난 形智 空気が 0 せと 谷を見 B 氣が 見え

どこ注もない る。 揚句は、 後は 鳴な 形容 から知 き暮らさなければ氣が濟まん ع は消えて は吃度雲の カン の島背 となって行く、 オレ れて雲に入って、 の鳴な な の目を鳴きて なくなっ 虚くし、 は いつ迄も登 に利達な 只摩女 瞬時 漂うて居るう んと見える 750 鳴な が 194 が空の 立って行く。 餘さ 裕ら 祖記に I) 語があ 残る ちに

5

最後に、 上がる雪の 花塔が と思想 1: 所を、際どく うと 農路館は、 擦れ違ふとき る雪雀が 心思つ 0 面別に た。 は鋭く廻 落ち 0 に見える。 v かっ か十文字にす 右登 と思想 7 る 時言 15 かって、投摩し , ch. いった。 \$ あの黄金の 雲雀は 元気よく 上がる れて、横に れ違ふ すこ 時去 鳴 は 見下ろす ら真逆様に落 原的 き 0 0 かと ち から また十 どけるだら 雲雀と、 飛どび 思想 3 文字 た。 上海 から

24

遠く望 魂ない 0 0 は の居が言 春は眠く 借公元 ٤ 0 口 活 に強い 6 7 鳴く だときに まり 動 なる。猫 忘れて が摩に 0 0 事を忘り 0 あ 限め IJ TE S が は カン が判り 體なく 門はさ 風気 はれたも 、遠へ門が鳴く を捕り る。 然ナ 時には なる。 る 雲雀 事 ののうち を容 只菜の花を 雲光 自じ分が れ、大門 を聞き で、 鳴力 あ 45

思って、 居るる 程式 こん ち で受え ち 烈 3 う愉 が レー あ 所 だけ語 の雲雀の詩を思 D. 0 15 なか なる 前奏 つた。 して見る が詩である。 ある愉快だ。 11172 句のな て、口信 覺えて 治 0

Our We look before for what tell of saddest thought

論の事 思るひ切す が る がたむ 成程い 前を見てい 0 悲しさ 常 びを歌ふ器には行くまい。 知し物等 そこ かも 支が 社 知 0 れ。 時人が幸福 から詩に 京北 一心不徹に、 あるべ オレ 後, 極なみの 腹胃 **見**で から を見て の信以 して見ると 清多 、よく萬斛の うつく は、 前先 笑な 解で、 1. 1 後を忘却 物為 詩人人 あの 西洋の詩は 欲は とぞ知い mil ! 愁などとぶ 人なら一 くどい は常 "是" が鋭敏な NO. 3 0 無む

草、

枕

る。 意い地方 を登り を通信 け ŋ が高じ せば窮屈だ。 角が立た と、安 から考が 。 見角に人の世 とはないなど からまをとせ V 所言 引四 世はは ば 流流 悟是越二 住かみ

どこへ 越しても

住

3

<

11

0 L

~

李

りも しいい 0 時售 な の人である。 からとて、 01 世を作 矢。張は から かにく 生意 ŋ オレ 計が越りす 唯意 つたも 向禁 うニ 0 人が 語るが 國后 斯爾 のは神でも は 人である 作った HE 降かり ないま じいい 人 10 八の世が住 なけ 0 ち 感にあ は人の世よ が住みにく れ ば 鬼だ す る 0 唯於 B

世を長閑でないふ K 5 世よに 知った。 住せたこ の龍見よりと 二十五年にして 明治を住む を まる。 東の 如こ

ぎ 日め

かい

82

位第二

が温

Tiv

前点

東この

間ま

住み

72

ے د

天 でも

が

か出來に、

こに書物

B

W

3

循品

-I-L

人など

o ¯

は

事

すのなら

12

世がが

住す

みにく

け

ば、

水がば、

間の命を住みに

寛容げて、

たく人生を親じるの點に於て 人には一 あら 56 ら心眼に は電影になった。 まかに云 の點に て、 あ る 住す 観喜方寸! かる 7 2 語に於て、我们に於て、又この 難かにく 造る 力 島點に於て、 一句なく、かに収め得 映う 俗等 0 Ø そとに許もか ば寫さ 界かの 小小 收急 3 あ 0 82 3 かめ得っ 0 る。 111-6 世よ 一金の子より 0 我利利し じ得る 只た途とも 抹き 趣意 カ 力。 無也 ら、住す れ メ ない を 不同不二の カュ のが住む ば足る。 かく清浮界 色 ラに焼季網濁 4 る 吏 0 んで いいただでい この書家には の音は胸裏に 生き、歌も湧く でもよ は 0 す も幸福 題料を掃蕩 \$ をかくかくない。 をかくない。 をできない。 をでをできない。 をできない。 をできない。 をできない。 をできない。 をできない。 をできない。 をでをできない。 をできない。 をできない。 をできない。 が 世を、五彩の この故に無弊 りに寫 40 料を掃蕩するの點で表示と き 放置に 彫刻 がない かに出入 かく 尺様な 0 起き 东 す で 君家 とる。 類似を解 のが詩 を引き抜 ある。 着想を 0 ょ なきも し得る あた ŋ 丹たい の詩 300 C.

う。 みも ぶさ し食っ 萬人の足を支へ 宁 82 片なりけけ へば飽き足らぬ。存分食いて居る。うまい物も食い 総は 摅 今に が い。之をい 5 愈深 たる y, ようとす のが殖え へて居る。 って懸った、嬉れ 所る 深く、 思うてる ŋ れ 物も食は L ば 吃度影 背中には重いかろ。閣僚の オレ は世が立た なばなる間が こうとすると身が持 L 想がが ねば情 積 いなる di) 83 い天下 心配だら 金は大事 用门: L 程度 不愉りかれ はま 数ぎ

中なったに、かった、かった 腰は具合ない。 足をは た。 0 余よ 力> 幸品 突然然 ケッツ ち け 平心 0 分からな けた繪の具箱が腋の具合よく方三尺程なり が確と見え 独当 5 関を保つ爲に、 仕し 損だ 坐去 ~ 伏せた様ち る 何を 1) が いっから が海赤くい 時に向うを見ると、路 0 事 根如本色 埋う を を へう B る B だんだら な な 6. 合意 からが + が行るの端を のない。 カ せは 0 かい ye から が添えて 1 1:2 來さた 前に 初 聞きに 躍り出した 大に卸りた。肩恕 のと共に、余の 時に、余の右 カン 飛どび らなな く背黒い る。 て、統 出档 担责 0 な 方は た

吸り

す

L

0

B

願

ったっ 間でメ @

ルきを 之が為

5

春

0

0

淵秀路をのない

正な

0

詩し

5

から

20

9

、只一人論

ウ

トより

2,

レット

より 何符

8

t

ŋ

多

楽ない

なる

弘

6

只自分には

から云か

がよ

布教

して

の論人間の一分子ができるといからので

中中南山

を見み

7

居るた

あ

る

ま

あり

オレ

分で

43

わざだ。

長な

力。

0

電 調素 田門

泣なか

٤

恋がは

が出 あ

見るは

さら

なも

to

15

此乾気 6 すのから 果て な功べ 0 概范非 初徳は「 徳で はさず 不如 歸 を忘れる に別乾坤を建立しての記念 たいの 大不知、明月 推り けんりきもだったり 義が、 してぐつす 上して居る。 功徳で IJ 禮想 と 寐な

でしています。ない様だ。全ない様だ。全 ようと云ふ心掛も 一石組な品 より くら好り の際無 詩境をあるく 感與 様に 情をし 0 <u>-</u> 非人情の天地有く考し、大学の大学の大学の大学の大学の大学の大学には、 な、西洋人に事になった 思は 余は、 の意思でも、非 が 世紀 舟を浮べ か演藝會 明识 事を紀に今後此方 固造 オレ る。 より とも見立てい る。一人の 落り人と投ぬにちのく近 J. する 路ちけ に逃避ふ。百萬大 い腰後の妨さん。 も人間に逢ふ。 ٤ B け、 ٧× 責せう。 半 唯 物為 ح た旅だ 菜なの 2 t, 0 8 「何百尺の選挙ふ。 百円 王なる 臭ひは 程非人情が と思う 何所であ 鐘なけれ チが カン 7 よし至く人情 御能拜見 花装 はいみ とない、今年の、今年の、今年の、今年の、今年の、今年の、今年の、今年の、今年の の男、 TI \$ から、 第子に が気に 日に狭苦しく 好る がつく。 百萬本の檜に取り園さんや、時には人間とさんや、時には人間と だ。 様常で の空氣を不んだり吐 じん かう云ふ余 で 其る が慕つては居 入つ 告っ どうで 0 竹诗 省の宿は那古井の温泉場れない。夫所か、山を誠れない。夫所か、山を誠 7 た衛は八百屋の矢服り除つたず 人の女も見様次 げ どうせ非人情 を l) たって、 位為 を解決 た とは保工情報 ない。暮らし はどう -(1) 一言は な淡暗 もなる。 川流 人間を見る 端江 3 あらん。 との類だり K る事が心を 事をおいますが、時間でよ ٤ 通信 川岩 間で 帳? より ŋ B あ いたり 生 0 持ち とは たら、 0 B 聞きの 才 な 來 をしに 質の音を聞 顔を起い 挪問 11 约? カン て、海面の 花塔屋 いくら雲雀 U is 違語 K i れ な所 して 下げた 如何様う 浮世小き 長い馬を赤が ふだら Ti.o は C

詩人を職業

て居ら

で此桃源に

で変に

るも

0

かれて居る。

から、

わざく

老

作る

田岭

世間の

的主

の詩味は大切である人も、詩を讀む人

人と

g.

3

世紀

睡眠が必要なら

ば、

出で掛か 石管 赤意 政 を -(-れ 勝か似れ中また てて愛句 男を のだ。 どう ئ N 姓号 いが、 V ŋ 4, るまじ 5 人儿儿 し親祭點か 寫す手 数け いの人物 が、 力。 をす Ļ B も、町人も は のと假定い 6 り、人事為藤の冷蔵立て 術的 な真ま に、可成節の 枕元へ馬が 可成元に近 南东 根がが 享け 又雲雀 はらく 何に をの き 3 真似の根本を探いるだらう。然しま 50 。 the transport to the transport to the transport to the transport to the transport to the transport to the transport to the transport to the transport to the transport to the transport to the transport to the transport to the transport to the transport to the transport to the transport to the transport to the transport to the transport to the transport to the transport to the transport to the transport to the transport to the transport to the transport to the transport to the transport to the transport to the transport to the transport to the transport to the transport to the transport to the transport to the transport to the transport to the transport to the transport to the transport to the transport to the transport to the transport to the transport to the transport to the transport to the transport to the transport to the transport to the transport to the transport to the transport to the transport to the transport to the transport to the transport to the transport to the transport to the transport to the transport to the transport to the transport to the transport to the transport to the transport to the transport to the transport to the transport to the transport to the transport to the transport to the transport to the transport to the transport to the transport to the transport to the transport to the transport to the transport to the transport to the transport to the transport to the transport to the transport to the transport to the transport to the transport to the transport to the transport to the transport to the transport to the transport to the transport to the transport to the transport to the transport to the transport to the transport to the transport to the transport to the transport to the transport to the transport to the transport to the transport to the transport to the transport to the transport to the transport to the transport to the transport to the transport to the transport to the transport to the transport to the transport to the transport to the transport to the transport to t と遊説 中野篁とは 詩的 雀 から < 丸で人情を楽てる器には行 0 た。 de L な 0 な振舞をする 人兒問 茶なの 1110 大信し 大村役場の書記されたりをしていまするのをされたから逢 儉は いの意味 て、 取と して づけ 川來た旅 味み 自然の點景と 一般と一所 彼等は 操作が通 奎 ŋ は作の違う 何学 祀みて -1507 から逢ふ 界か 人間が到 近影 にどう到 の小き 孙 から () 心处理》 0 た 人生 漕ぎ附け する き得る V い。世標と云 0 よう。 雅がな。 入戸物 、非人情 \$ ある また 用に立た 111-2 描卷 |勝章: 3 0 はおと見立 様っに 限なり んも婆さ を一百 it. が手な真 相違な 出汽 中窓儘、 た 來ま ٤. は同意 4つれば y Its 3 造か 逢ぁ

悲欢 み 物だ。 8 多言 かっ 6 そんならば詩人に なる

又考 を取ら たと、 てのいまり ばら のなかに 振り < 色な珠を擁護して居る。 け 向む路かいみ である。足の下に時々清公英を踏 鎮克 の様な葉が遠慮なく が 不で、右に て 見<sup>3</sup> 座 0 足して居る。 け ると、 た あ とで、 は雑木 黄色な珠は依然と 石氣なも を 氣<sup>き</sup> 薬の花に気 の岸な事を は のだ。 菜な

別る段 なつた。かう 雀を聞く心持ちに 詩人に憂い をつじ も、只うれ みも起き のが食べ 山の中へ來て自然の景物に接すれ け つ きも しくて胸 82 ば かも 起るとす 微》 B 想はい 面白き 排 位はの 知れれ が 0 苦る い。面白い女で 事 な れ つか見えなく る 4 ば足が草臥 ない。薬の 計場 が ŋ ずあ だ。 0 浦た 製料

温 寸 で 3 る気に えも起ら 0 て概、一 な IJ 詩し のは 82 0 相談 ある 卷 ねば、 何故だらう。 C この詩とし 以上 10 & 鐵道をか な して遺むして遺む 82 ぬ此景色が 只此景色 腹にした一と を貰つ たり しんだり、怒つたり、騒いだり、

である。 を

幅で

6

なし

だらら

儲まけ

て解乎として酸なる詩境に入らしむは是に於て撃い。吾人の性情を瞬刻は是に於て撃い。吾人の性情を瞬刻ら苦勢も心能も伴なはぬのだらう。 然だで 景的 色 7 0 み、余が 心方 を 樂与 L を瞬刻に陥冶し ま 中 自然のよ む 0 る あ 0 の影 は白し る

立てばこそ芝居は概でなったといった。 愛むる 讀んだりする間では詩人である どこに も、結構 ば利害の旋風に捲き込ま いなど 40 感はう 図も結構だら 芝居を見て れ がわ 詩 な事にも、日は眩ん つくし 自己の 地ち が かる為 ある の利害は棚へ上げて居る。まて面白い人も、小説を讀んで まう。 か自身には カン かろ、 には、 然し 12 孝もら 面白い。小説も見て ば なれて、 白じ なら わ がし かる。 身と ~ つくし りぬ。三者の 仕舞ふ。 る文の徐裕 うつく カュ 其別に 12 カン に當たれ あ、忠君 見たり 從計 地ち 步 6 面を面を位 つ事を あ 7 る

活動する ぬが、交らぬ丈に其他の情緒は常より取柄は利然が交らぬと云ふ點に存す しんだり、 れ それすら、普通の 42 する。見るも 营会 L だら しんだり、 怒つたり、騒いだり、泣き 0 芝居や小説 そ 20 怒をつ れ いつか が嫌だ。 たり、 が其中に では に同化し、 V 人信言 ŋ る かも知れれ たり して弦い を発 する。

y,

抓也

理》

な

間はかい 純 学なるものに四洋の詩になると、 出で非な事に経営 を仕道に くでも 余がが 芝居や小説で はなど いくら る だ 知し ひ y, 0 様ち 地面だけ 5 ま F, が欲する詩は なも 面完 82 から も庭界を開い 111-5 像作でも人情を開れた芝居は の上流 で用を辨じて居る。 た し どことも のではない。 His た小説 ri di 來言 を馳け 0 他さ なると、人事が根本に き 82 3 だとか、 れた心持ちに のが t 11 J. 阿智等 は少から 0 ある な川川生 だ。 1 俗念を放棄して、 0) を 浮き世 というない が 6. だと 間以前 が塩雀を聞 繰 て、銭の勘定を忘 つら。 他きく ŋ いくら詩的 y. 特色 か、愛だと 0 勘念に どこ注 な な 人是智 --えし と解脱するこ いて映息し 年完 る詩である。 ts 場は を放舞す 大統だ。 J. になって た上 H-# から 事を るも オレ

かい でもな 步" が -0 流系 か出てく ŋ 5 ¥, あ L なけ の扱に 礼 る。 L い。超然と出 探菊東飾 た心持ち る。垣の向うに隣の娘が オレ V 事に 暴言 ば、南山に親友が春職 東等 しい 消毒 の詩 11:3 -111-75 間法 の中を丸で窓 オレ はそこを 見南山 利り 得諾捷 上が脱さ 北た光景は 得の汗を てる

泣さ

た

焚きつけ 土の茶釜か、銀の茶釜かわからない。 幸ひ下はる 春葉 笑 喜楽 な 喜楽 が動つてる上に、 真黒な茶釜がかけてあるが、 あ る日子 に土竈が、今しがたの雨 0 L K 3.0 ク オレ て居た鶏 、と騒ぎ出す。 船に濡れて、 が、常ろ 中分程を 敷居の いて限め

け

は

7

悠長に燻つて居る。雨は次第に收まる。 ときないた線香が、日の移るのを知らぬ質で、頗る となった線香が、日の移るのを知らぬ質で、頗る となった線香が、日の移るのを知らぬ質で、頗る はなり、味れの上には一升 の上さ がし 飛び下りる。 返事がないから めてなければ奥迄馳け 腰を卸した。鶏は羽縛きをし 今度は墨の上へあがった。 無断でずつと這入つて、 ぬける気か して目から も知れな 障等 床り は 向息

んが出 17 には極まつてる どら こち皆にならないと見える所が、少し ばらくすると、 せ離れ 線香は春氣に燻つてゐる。どうせ出る カン 出るだらうとは思つて居た。 ij 菓子箱の上 奥の方から足音がして、煤 開すく。 かし自分の見世を明け なかから一人の婆さ 上に錢が散らばつ 電い

ながら乾かすよ。

どらも

少し休んだら寒くなっ

て來た婆さんの顔が氣に入つた。 取と 違認 れない。ころらが非人情で面白い。共上出 いつ迄も待つてるのも少し二十世紀とは受 0 7 2 る。返事がない に床几に腰をか

りと後向きになって、婆さんと向ひ合ふ。 箒を擔いだ爺さんが橋懸りを五六歩來て、そろばき。 心のカメラへ焼き附いて仕舞つた。茶店の婆さ らつくしいと思った時に、其表情 その時これはうつくし んの顔は此寫真に血を通はした程似て 「はい、是は一 お婆さん、此所を一寸借りたよ」 婆さんの敵が殆ど眞むにき見えたから、あ ひ合うた姿勢が今でも限につく。 二三年前寶生の舞臺で高砂を見た事があ 向等 存じませんで」 い活人豊だと思った。 は 余<sup>よ</sup>の ぴし 席から やり る。 る。

25 して上げましよ 「そこをもう少し 生憎な御天氣で、 大分御湯れ 燃し附けてくれ なさ **無論** った。 ŋ 今火を焚い で御座んしよ。 ムば、 たり 2>

た と立ち上がりながら、 「へえ、只今焚いて上 上げます。 7 まあ御茶を一つ」 と一様で

一生物クロ

Lt

光言 刻

0

雨寛

何芒

門處ぞへ

逃げまし

來へ飛び出 追び下 茶色の型から、 変を垂び げる。 す。 とコム」と聴け出し した夫婦は、

て居る底に、一筆 盆の上に茶碗を 焼き附けら 「まあ一つ」と婆さんはいつの間にか別り投き われて帰る せて出す。茶の色の黑く焦 きの 板認 の花が三輪無雑作に

居<sup>を</sup>ら おと微塵棒を持つてくる。 り残されてゐた。 御菓子を」と今度は鶏 ぬかと眺めて見たが、 の踏みつ それ 数はどこぞに 着いて は箱のなかに取 it た胡麻 ね

の前続 かける。 婆さんは袖無し L へうづくまる。念は、 婆さん の横顔を寫し の上から、韓をかけて、 ないとう から な 寫生帖を取り

一閑靜でいいね 然は鳴くかれ一 御覧の通知 TS ŋ

山里で一

- 'Y [1] える毎日の様に鳴きます。 き 7 +, つとも同こえたい 此邊は と新聞 夏等 も鳴きさ やきた

書名から 見なぎ 出だ以い とと 面党質 どれ と際 4 12 < 7 た。 方は 同祭 V た する気で、人情 八海はしたもした時、 を繋げて に出 は只雲の海 利點 で云か 課的に する事が出來る にする。 な す 雨が 6 切 今はは たる。 ŋ から ば オレ 0 たが、 ち は 降り出した。 30 な 交渉 彼等の動作を藝術のかれら さら かと怪しま い雲が、 と記述 -82 間影 には容易に 利害に氣 程美的 0 あぶな系 の電気が無暗には超然上 が起む 餘なるも V ちら す 三尺と 0 を意問 思想 0 れ 頭 な らと騒ぎ廻る 立汽 に見て 独別が 0 まに B 和手が を行く 菜の を奪す なし つて、 の。 上さ ば なく美か美でな く位象 れる 0 ŋ に飛び込め あ 隔てて居れば落ち 平心 居る こそ、此方 カ 1/1/3 مهد 一面以 書中の人物が を造造 見ら る は から、 方面 れ 面党 崩られ くら動き 双方で 疾と ts 方と街 外的 きようへ な 15 が、 れ懸か を な オレ 45 から想 出产 10 に飛び 見み い課だ る。言は 雲を吹いは 限定 では、には、と たる。 力> して、 起ぎ 6 る から カン な カッ 0 ŋ

顔を出っ 罩める 所ら 不らの あ るる。 思議され があ 排片 らしい 木が動き な心持 す。 何梦 ٤ -奥から終らしい 出だす 谷にと 薄乳の ち と思う から 背が右で が動く 500 加 向別 記述と見え 0 のか、 が オレ 手に る。 すっ 见为 る。 走せ 何党 雨点 よくく で深る が動く Ł

間ない 帽号に 子ピ骨 ふち 骨質路警はは から 存がいたいから 折れん あ 雨雪 鈴さ 垂 は の音が が、 れ がぽた なって、 再享 具 が L て、 1) 0 用意が 日本だった。 黒糸い と溶が 明源 13 たから、 から、 1 る 明言 0 馬等子 急に が

れたね」 ないかね」 たまで と 茶屋がありますよ。大分「もう十五丁行くと茶屋がありますよ。大分「と、おいかね」

温や

消さえ 子ご 0 まだ十 多は影畫。 ・ 参は影畫。 Ħĩ. 丁克 0 カン 様さ ٤ 振 雨意 F) 15 向也 4. ま て 居る 5 ち ふら E 馬生

今は前 微だは から、 糠款 とく 茫ば 0 温度で なく 筋行に風に捲かれの様に見えた粒はの様に見えた粒は を 生暖 礼虚さ 他 けてすたく 色の して肌着に浸み込んだ水 感だぜ 111-12 れる様迄 は次第に太く長くな を る。 幾く 歩あ が日に 行る 氣色 の銀箔 入いる ち が が が、 0 わ 和金 別はて 3 統 身な

> に浮気ば 姻だがあらず くて、いかか 走せる かに美 わ の景物と美しき調和を保 オレ なら つくる VI 7 いた。 步 道\* 礼 V 行る た。 It な 時等 雨は満日 既言 力。 4 依に然だ に詩し 非人情がちと强調ぎた た。 E 質なる已を忘れ盡しての後と思へば、時にもたの後と思へば、時にもた 足の かるく ŋ 力。 めてわれは語中の ひたぶるに温 後には、 中等 8 だとし には肩空 依には唯足の甲のは獨更に係せぬ。. とし 服めに の樹湯 0 て市井の一 れたるを気に 入ら をす ろらぬ。 を指 ぼめ あら 明五 落花啼鳥。 野子に沿 ず、 只ない こ純客想に限なっなる、句にも味い なる、何 初けめけ -6 みを 中かご 行の 畫: 恐場 雨逸 見る語 がよ ぎぬ。 の心芸 いの情も心 前言を 0 人に めてあ

-

と推り さうに そばに五 野窓おい る。 北 い」と オレ 向家側部 る。下に駄に 庇 から奥を覗く 一座线 から釣るされ 一階を. 又表 と文久鏡 掛かけ 見えな け が 焼け が散らば 返事 が三つ許り並ん 箱はが 0 た時間 Ξi. から 隅なに が立て 靠售 开寄业 推出 から

一緒に書き附けたが、書いて見て、 2子唄の鈴鹿越ゆるや春の雨

自分の句でないと気が附 一文郡ぞ來まし た」と婆さんが半ば獨 ŋ 言の様

に云ふ。 欠を言う。 着くるに地なき小村に、婆さんは選年の昔から路 凝 寒と古今の春を 賢いて、花を厭へば足をきなった。とはれては山を下り、思はれては山を登つたのだらう。 と見える。最前 此婆さんの腹の中で又誰ぞ來たと思は の春 の路だから、行くも歸るも皆近附 を数へ盡して、今日の自頭に至つ 逢うた五六匹 ち んく れ

たの だと、鉛筆の先を見詰めながら考へた。何でも 一髪といふ字を入れて、幾代の節と云ふ句を入 馬子明や白髪も染めで暮る、春 馬子唄といふ題も入れて、杏の季も加 れを十七字に纏めたいと工夫して居るう ジへ認めたが、是では もう少し工夫の 自分が りさらなもの の感じ

しはい、今日は一と實物 おや源さんか。又城下 Ò 馬車 - へ行く 子が店先に留まつ

> 御札を一 と云ふのだらうと 善い所へ片附いて仕合せだ。な、叔母さん」な、とる、常 「はい、貰つてきよ。一枚か。 「難有い事に今日には困 さらさ、 何色 か買物 枚もら 鍛冶町を通つたら、 があるなら頼ま つてきて御見 H ま れて上げよ せん。まあ仕合せ なさ お秋きん 震殿寺

べて御覧 任合せとも、御前。あの那古井の悠さまと比し、

頃言は 本當に御氣の ちつとは具合が 様な。 あんな器量を持つて。 7 办 近京

なる雨窓 假の住居を、さらくと轉 時わたる風に足をすくはれて、居た」まれ 国るなあ 枝繁き山櫻の葉も花も、深い空から落 困るよう」と源さんが馬の鼻を撫でる。 なあに、 の塊りを、しつぼりと宿して居たが、此 こと婆さんが大きな息をつく ちる。 馬は ずに、

日め

0

\_ ときの姿が、まだ眼先に散らつい 婆さんが云ふ。一源さん、わたし ぢやらんと共に余の の振補に、高島田で、馬に乗つて・・・ ラッ」と叱り附ける源さん 7 居る。据入

1

の際気

べっち

S

出來まし 櫻の北がほ Ŋ 此所で体んで行ったな、根母さん 下で嬢様の馬がとまつたとき、 と落ちて、折角の島田に斑

(さらさ、

船舎で

なかつた。馬であった。

て、 る、詩にもなる。心 余は又寫生型 當時の様を想像 花の頃を越えてかしこし馬に嫁 帖をあける。 の う ちに花嫁 此景色は たり顔言 流にもな

來さて、 等で烟を排ふ様に、さつばりし ち退いたが、オフェリトの合掌して水の上を流る場も櫻も一瞬間に心の消臭立から綺麗に立た と書き附ける。不思議な事には衣裳、 尾を 1 も複ら れて だと、折竹の 額 どうしても思 行く姿丈は、 のかいた、 るは 高島川の下 との きりと日に既じ 查院 岡面光 何となく妙な氣に 御免と源さんが フェ U を早速取り崩す。衣裳 思察して居るうち 1) + とはまつた。 面影が忽然と 0 残つて、棕梠 しばらくあ も髪も馬 是は駄 も髪

生物の降り

で七曲りは難儀

老媽の指さす方に曠眠と、あら削りを言うない。それ、本様なくはない、というない。それは、本様ななくはない。というない。これは、まないは、ないのでは、まない。これは、まないのでは、まないのでは、まないのでは、 の圖を見る 微かな痕を して余が頭のなか え出し 見ると 「いく具合に雨も晴れました。そら天狗殿が見「あく、好い心持づだ。御蔭で生き返つた」 火が折ち 度目には牛々に兩方を見比べ まづ天狗巌を眺めて、大に婆さん まし が天狗巖ださら をまだ板庇にからんで居る。 2 い烟が、突き當たつて崩れなが脚あたり。 に御寒かろ」と云ふ。 風から 鷹雪のかいた山姥 の一角はいの一角はい 角は、未練もなく晴れ霊して、 起こして一次 理り想るの なかか、寒い月の下に置くべ に存在する婆さんの顔は高な 勝ち の婆さんは物凄い なる 一尺あまり吹き出す。はちくと鳴つて、 のみである。鷹雪 春雪 の空 りの 柱の如く なが 軒端を らんい を眺急 出す。 ものだ もどか 8

数 翳して、 と考へた。余が寫生帖を取り上げて、と考へた。余が寫生帖を取り上げて、というない。 であ 手持無沙汰に寫生帖を、火にあてて乾むといふ途端に、婆さんの姿勢は崩れた。 る。余は天狗殿 は 遠く向うを指さしてゐる、 あた」 しもあ 割 はより うあら 红 って差し支へない道具 腰をの 金属 北 ば、豊党 神無し姿のして、手を も、存法 、今暫らく なも カュ 風に L 0 だ

がら、 「御婆さん、丈夫さうだね」と訊れた。 「はい難有い事に注答で――對も持ちます」 から、 「こゝから那古井迄は一里足らずだつたね」と然しそんな注文も出來ぬから、 此御婆と 要さんに石臼を挽かして見たく なった。 ず、学

別な事を 越<sup>こ</sup> 一はい、二十八丁と申します。 聞いて見る。 上那は湯治に御

のは御座 「込み合は 「いえ、戦争が 氣が ません。丸で締め 向也 れば、少し ん。丸で締め切り同様で御座いれまりましてから、頼と参るもは H ば しし返習 よう かと思ふ

成程老女にもとんな

な優さ

としい表情! は定めて名人

があ

の刻ま得り

寶生の別會能を觀るに及

借

事に作者の名は

ます

れん 妙な事だい それがや消めて臭れないかも

ŋ 「循栓は、 ります。村 は 御<sup>18</sup> 頼第 たつ 0 休用さんと御ばった一軒だった B 2 なれ Ty. ち で ば 聞きた (v) きに 湯治場だか、 ~ なればすど も行めます」 ぐわ

だか 「ちゃ御い わ かりま 容がなくても 平京

の寫生をやけ 刻きの 日の香に誘はれる様な心持ちである。余は「子をきる」という。ないである。限りながら、歩にに一種の調子が用來る。限りながら、歩には した。此路がおのづと、拍子 平の底へちゃらんくとぶふ 「丘だな 那は始めてで」 舞を静かに寫生し 红 ちよつと途切 めて、同意 Ľ ~ 1 て居ると、落ち附 ージの端に、 製 が多の ながら、夢に隣の た事が をとつて頭 面をあ 鈴が聞こえ出 0 中途

書か 鳴ら 逢つ どうなが の夢を破る。情れの底に氣樂な響いやがて長期な馬子見が、春に夏けやがて長期な馬子見が、春に夏け つた。逢つた五六四は青いて見た。山を登つ して居る。今の世の馬とは思は 春風や惟然が耳に馬の鈴 た五六匹は皆腹 つてから、馬には五六 独語を カン た空山一路

んで、 と家を出っ 返 を言 ふごう に立ち入ると、浮世 無也 L 垢で身體が た印斐が いに引きずり する 重なく 0 なる。 な氣が 0 ひで、こ 世間話し 臭版 下海 73 が ーろさ 上、芝來た 毛巾 孔京 れ 0 から 7 は、飄然 る 曲素 程度以 B 染み ŋ 0 0 を

「長泉の 上がが 程題 御婆さん、那古井へ は 其 一枚床几の 道になり - 氣を附けて御越しなさ 方 五輪塔か が よよろ ま から右室 す ーへか は一筋 路営は ち 御物下 りと わ 一是は多分が、 道だ 1) 投げ なさると、六丁 ねー 出たし 多分に御茶代 御若い方常 ٤ 7 + 錢艺銀艺

7°

ス

共命を治 居る 3 な 廻き it 0 作り た 72 何だか 気持ち 0 力ななの八時でのは夜の八時で が來て床を 仕し 舞ひに六畳程の ち に入って、室 しは、宿室 時等 廻廊の様な所 とは丸で見當が違 延べ 一へ歸か 6 「の區別 ょ 小意 つて 0 かと云ふ かさな座敷に をし 茶を飲る 3 きり わ 晚览 カン W

廻らさ けて、 も、ことに へきも 晚世 12 は減多にきか 食 階段 れて 赤がい 0 0 給此 中等 く此が 下を往来に 行か Car Par 下办 た 帶認 帯を色氣なく結んで、こさかぬ。と云うて、四点 時 0 小 れた時 つかぬ 小女一人 同じ帯の同じ 湯四 して居る様な気が 梯子段の様な所 人で 所言 は 0 を、何度も 既に自分など 辨じて 内公 田舍染 \$ 紙燭で、同 古風な紙燭をつ 居る。 L 降りて、湯壺 かて が をぐるく を それで かく 5 も居ら じ順下 面党質 力 > 口套

で我慢してくれ 次第に下の 敷は掃き 給仕の時 ないと 昔房州を 晚 で意 言い ら銚子治演傳 ŋ 行い るりと 5 生記 つたが、 ある 様がない。今では土地の れてか れ 7 御is あ 余がとめ 休みと人間らし 仕と舞き 時には、近頃 館を山を へ宿まつた。 方へ遠ざか 其足音が、例 ら、こんな經 かひに歩行 てないから、普段使 棟嶽 0 九 から と云つた。 気がし 0 3 向勢 4. かと は容がない 大きな いた な 2 性験はたゞ一度し 0 た 開き 店曲 い言葉を述べ た時に、 床を延べ 突っき る 事 0 りく が氣に 所とぶふより た が 抜けけ K do ので、ほ ね のて居る 女が あと 宿ぎ まつた つた廊下 って、主總か る 0 15 其時あ 時等 た が かない。 を 丸態 V. には カン 外はに 出でて 部~ 取と カン つそ 0 る 的 座さ

> 女だが でた 敷きの カコ が、そよりと夕風を受け をし を ただ 7 る る が なかは < と、板岩 た。 つて 0 カュ が 何に つも通り で、 12 居る。 b 松庇の下に做 の云はずにに 付だら 段第 上上 既らに ついて 來年は 筍が つて、 V 行く け P L 廊穹 10 IJ やくと笑って、 ならうと云つ とし き F13. 若然 て、 香港 力 カン 4 が縁を 奥 方はが け 余の 7 部 0 オレ 縁た板だ 居るた 果はて 此多 月空 一識の修竹 たら、 這は き は 入らら 既 出で行い いて座 案 内に に朽ち を無な

さうな事 とう夜の 大きな湾が人の 塀心 ない。 05 2 0 る。 夜よ 其意思 do あらば 障が子 草多山 月明 は がときない 辛抱し 明け 例然 0 る変 向蒙 カュ 竹が、枕元で あ 世を威嚇かしに來る。 な 5 なるに、 けたら、庭は一 H まともに大きまともに大き がらい 雁玄 of the 丸で草双紙 せずに、 婆娑 原で 3 な 怪事 7 草台 せると、 草公 门1章 余はとら 2 に續い 原 な蚊か 寐ねら 7

事は、 其後旅 8 色之人 の那古井 したが こん ま る注 な氣電 持 ち つて なっ ang a

ながら、 偶等 然限 を開け て見み ると概念

向け

に練

す。 は は さん 0 日井の男か 馬も が折 出だ いか。 ٤. 源さん は 歩き 行き出た

「志保」 は 0 男がどこぞの嫁さんを馬へ乗せて、 那古井の源兵衛でなべる の嬢様 0 カュ が 城場下 御奥元 御二 座さ のと すし き に、嬢

様を青馬に る婆さん は 對ふときの 年の流光に、轉輪の疾き 越を解しの部に屬する人である。指を折つている。 \*\* それ Ħ. 年紀に は、人間として 乗せて、源兵 月日日 なり み、わが ま 0 立た 9 衛が は 0 頭瓷 は早時 寧ら が調は 0 ろ低 純 白岩 きを を発 に近づ 弘 0 で て通信 て始 17 つ de る 8 0

だらう。 真E の振袖を着て、高島田に結つて、「はあ、今では里に居るのかい しなされ 具面日である んで 今では里に居るの ば、吃度出て御挨拶を 今でも かつたらう。見にく 御□ 覧なされ。若て見せ と思つたが、婆さん 非人情の 御覧になれ 旅にはこんな かい。 うす。 れ の様子 湯治場へ ばよかつた」 れ 矢なり ば 12 は存がれ 7 解模な が出 5 が 御地

くては

面白

な

婆さんが云ふ

余は

心る

のう

K

是非見て行

かうと

決ら

した。

镀樣 長祭良 0 乙女と は よく 似にて 居生り 主 -}-

娘がが 「昔此村に長良の乙女と云ふ、美」「へえ、其長良の乙女と云ふのは何 いくえ。身の成り か御座りまし 行き T 御二 座んす 何者か l い長者

なた 所が共娘に なる に二人の男が一 度に

懸想してい

٤, と云い 摩をき さしだ男に願からか、さしべ 娘なめ カン 歌記け あ は いを味ん きづ て、 82 あ lt < け とらり < で、淵川へ身を投げて果てもわは、おもほゆるかも ば れ をばなが上に置く 思蒙 C 煩智 0 男を 露り ど ち 0 6 から ŧ カン

等で、 上那様の勤めて御出での 労御心配の様子で 御座んした。

た。所へ

今度の戦

た。 な

それから襲様は又那古井の方へ

1井の方へ御歸れの銀行がつぶれま

Ŋ

ます

世世 間兄

0

は

遊遊

の事を不人情

だ Ŋ

だと

カン

るなり

ます。

此頃では大分氣が

「是から五丁取へ下るとは思ひがけなかった。 座さん たし 3 余はこんな山里 な古雅な言葉で、こん す。 序に長良の乙女の 下ると、 13 こんな婆さん 古雅 意味を 道學開 見みて な 10 五輪塔が 御行 をき カン ら 力> きな 御二

> 気きの か、 15 L

何先

だ L

カュ

心能 かたが

だと

兵

衞

が來るたびに申

源先

物きで 婆さん 逢ひ 一人は嬢様が京都 那な 市古井の 嬢様に なさ は、 座んす ので、一人は で一人はころの城下で降都へ修行に出て御出での場が場での場合では出て御出でのの男が果りまし を語 IJ つじけ

だか たの 御意 を、 관 「御自身は是非京都の一はあ、御、嬢さんは 「日田度、淵川へ 所家が 82 そこには だか が無理にこちら が から、 御嬢さん どうも折合がわるくて、 2/ 先方でも器量製みで 色々な理由 隨 分大事には 身を設げんでも濟んだ器だね 强ひら はど がま 取とり ってと御堂 礼 B ちへ際語 なかりついなすつ 1) 御親類でも 御費ひなさ た 21 -C. たか なさ カン ×. つたの 頃また。

是から では別に 3 でを聞く 1) ナニ 折角の趣向 來て別なる

水の رغ 共電 下是 な が から さら 行中 摇 な 少 れ IJ 0 は に月る あ 4. 障子を 0 から 光 n 4 を浴び る。 開る知し 思想 6 た。 け ず 5 有<sup>5</sup> 途と関え 0 刹 寐和 卷 焦さ 15 に自分が のよう ŋ 慮せ 拔 H

L

み砕色 たる ٤ 75 0 階に 力。 何な 影法 子言 0 12 0 て仕し にう 右管 あ す filli L H あ が 舞言 つら がた。 居た。 创产 1) 時等に なが 學玄 7 れ 82 動意 は た。 根と、 間意 1 あ は、 15 わが 礼 な らば海棠か そんな 春だ 黑系 かと 月子 か居る部屋つ 0 いも 0) 思ない 高な 事 い女姿を、す 0 意識 を認め は 花装 は 氣色 E んで 思意 0 見み 影け き ~ は が 朦朧 元を 附了 0 を る 棟 カン 7

る 込んで け 0 物で -6 it 中々寒 老が時じ たかか ŋ なけ 此 ~ 枚きで、 一分過 團之 出だ 0 の穴に、 片る 礼 VI し L ば人間に B たが 御 た 障子に 機さ -力 56 ع 再び歸参 悟ぎつ る。 ~ B が つら 入月間 カン 決と apo 再だび 7 \$ 化点 ま 知 計は とも 物 0 れ 枕点 を出た た 6 な T 儘 は 0 力。 ばある 下是 0 < L

口を中祭 な He 0 しきく。 へろと催促さ Vi 庭江 路 口多 が、 れ IJ をきく。 な 出。 今迄 る \$00 0 夜に す 鍍 徳中時 が る 行けし のら 7 限金つ 如言 下たに W < 3 不多 から 寐ねる 計信 あ 穩 0 常常だ。 る の音の気に さあ な寐る 計なる 夜よ 何完 ts なと 力 な ち L 忠告 < 0 7 事 す 印象

的事態から、愛いできる。 忘れるの 强ひてなる。 天下队を然か地方すしる たる 人光 だと なる 怖。如是 はえを許ら しなっか は 1 する る點に於て全人 思蒙 って B V 7 もまうたく 煩忱 べば 世出 波さ B 前党 共さ みまる は、自か 10 0 4. 0 喜する 不高 に思想 にて、愉快 事 は 270 0 B 計為 零 L そ 世生 して思だと 有市 の只怖は ŧ, 知ら 物当 op 5 さし 0 浮泉 のる IJ あたしい 島の輸光 と、その なる 通信り ず 己がれ Z. 幾次等於 河省 原教 8 せ る を解認 る やら、一 であ を食 所書 婆 のを 82 失き から 0 7 其強な 所言 描象 头 盛 山芝 から、同情のある。失懲の 術 れ 変を製造し 水を 術品 る やらむ、 が て、見 家が 确当 て好るない。気量ない 北は 藝行 的意 3 は刻まる 姿なた 迎す 家がは 0 軍獨 オン 85 立門 だと して、白か 7 見み して壺 加引 罪交 0 云へば失 題言 、宿言 れ 下に容製 地等 村浩将 1/1 人 Zin! L 波 る所 7 82 な माइ 24 討 常 人 得不 起き を

> から こんな矛 見なで 面もく 自と時じ鳴な 何 これ 不ふ 平心 愚 遊ら 住す 常為 を話か は は ーをさ 分が カン ---敢克 0 るう 識 た事を V ' 7 は、 る 0 ,2 自分か 得意に喋る 名な 3 きは 旅行 不ふ け 類意 が心こる 教書 愉 7 循 から 蛇さに 別る をす 家力. しい る 順片 0 0 0) 一角を磨波 **迄苦** る L 明二 , 人 る。 人學 見る たする 龍 わ 常人、 低品 た 少三 はし る 1) 無流 あ 動品で 0 とない 曾遊を説 角か る は真常 いと 何か な あ 4 電 鞋步 日本 界力 旅

故意故意際記世さい。 無も易き数さし 名な 界に質 打 この けて美 燥光 ち 應為 ス 荣 が放出 近多 琳 在 に天然に る彩 き難だし L 化色 得要 陶宝 1 7 ٢ 俗景 屋がる かいい unn ! 光 は、炳子 あり が指される わ れに過る オレ 共言 人 質は美化で 渡ら 所に於て、 1 路を 限に 屋が 事 念人 問 1151 塾"、 黎 何でも 俗表 美" 術 辦 俗意 现况 化 家 泉 图》

銀点

3

艺

を強

間ま 字は寐ながら を見ると、 ら、黄檗の高泉和尚 ては して 0 3 B に於ては皆無鑑識のない男だが、 も高泉とし から 水陸も夫々に 色が いふ坊主が居た 生の 縁ら 非な de 受け がでし 非常に新、 いをと あ 別人だら 力》 思な 取上 た か の筆致を愛 0 ŋ 排階塵不動と明 B に面白味は からず オレ 雅站 うう。 も慥かに 额 雅りで 力。 がか」つてね Vò 4 4. 0) 知し ことによる 運び具合、 どう れれぬ。 しか あ あ るる。 して居る。 る 見える。 が、高泉の i L 今此七字 そ 现力 7 平心生 と黄檗 ただな れにし B に設め 昨今え 文も IJ

胴がふ づく。 彩色も 横を向む すがき B 床兰 0 つく。 Fiz ٤ は で、 0 熟治の 隣は遊 L つと乗つかつ 0 か 本足で の中等 是記は 床と いが、 ひ初を略り には 8 商賣柄丈に、部屋に這人つた は、長い カン すら た。 此語 ムつて れな 何言 があ 若でき てねる りと立つた上 は して、普通 階の 世世 る る様子は、 世だ 間以 る か 圖は 若清 分別 さきを籠って に氣兼なしの な 一に、卵形 の鶴 戸と だ吾れ 柳葉 緻な 0 -<u>v</u> 間づ

ららと思っ U を越っ 5 な け 出世 て行く。 が た P をか らい L す 7 なっ な 7 0 ながら、行末 5 0 てい 女は苦い で つく 方き き から引つ張る。 柳空 長い竿を持つて、 76 L でしい様子もか ŋ い解で 末も 7 の枝だ V こんだ男とい 知らず 上學 歌をう 0 女を 流流 呼ぶ。 なく、笑ひながら、 って、河路 たふ。 、向島を追つ懸むのとよい。救つてや れ へが急に を下た の中部 る。 男智 オフ を流気 が 那 工 れ

る。 念が出で 背宗の だが、 ある。 。 意い 月ミ ながら、寐返 こんな夢で そこで がさし 如三 うつくし 出 成程尤もだ。 冴える 7 大慧禪 こっつい 雅俗混淆な夢を見た 困 に出來ん事 眼め ると、長い間と が 木の枝が二三 ŋ 大部 程の春の夜だ。 い夢を見なけ 師と云ふ を打つ 所が登に た。 文が変を は ふ人は、 な 腋さ も話に 41 一本界なる れを苦 いつの間 生は合 が、 れ 下片 22 ば 只なゆめ から 幅は に y, だと思 に影をひ にっき なら から 3 汗喜 後、何事 利き る が 中窓 B 1 力》 れたさう 障子に 出てる つた と思想 0 た な は L V 0 は 今は 7

がらに 氣がする。 カン 氣の所為 5 7 た 紛 0 7 は 込ん 夢心 カン 此 20 る 誰だか TS だ a 0 力 か小摩で かと耳な 0 が遠き夢の < 歌う 用意 低い 歌之 子を時でる。 此の をうたつて 降に 抜け は 相等 出たし る 道な 様等 なな な

る

あ

0

乙女が振り

青き

15

て、特別

入る。

夢に。

柳た が こえぬ をば 4 カン 繰り から 既思 < ij Z. 力》 いらい なが 步 返次ほ 文句を Ď 答诗 -}-W 1:3 文句 3 0) とする存む 7 る。 J. C. C. 0 おく認い わ 、よく 不思議な事 カン れる IJ 良の乙女の歌 やら 枕 聞 元で 製るの 12 de 共高 0 ž 7 步 繰り i る 共产 -}-0) 1 返次 6 为

細さの細さが、これには、 る燈火の するがら 此が記 もなく自然に 切っつ 御事く 思想 め 0 の奥には、 ののう 感には たの如言 如是 -LIJ > ちは縁に近く聞き 3 逃" が細る。 われ 15 細 學言 る いて行く 、今日むか日む 天下 をきく人の心には が、 1) \$ 感だ も亦砂を縮り 消えんとしては、消えんとす 燃きれ 死なんとして V カジ れき つの間に 心地なる。 はら の恨き 然と こえた軽な 足と云ふ句切り 4 分完 をない のみ心 欠張りふつつ は、 か消えるべ を 死し 次第次 を なんと IJ

1 な Ł 0 遠話 れ ŋ ば は味 カン なる 0 水の中に我慢 る に連 程 耳: れ を追 なっ 間雪 5 いて居たい 11:3 は 1 釣っ あり を禁 出作 さる 細質

思る突出

初は

1)

do

た

らに 10 出い る。 わ 0 飛さ -6 ば ٤ ٤ 肢 保管 け を 共計 ŋ 雷 ち -Ы. ટ 體に 出い 離れれ 自し カン ટ を一 に鈍い 0 然党 ね 果なな かく あ 飛び得ざる き IJ 気気をある関 色岩 して、依 らげら て逡巡ひ、 0 を通常 離らる 國於 と云ふ 手で Þ の瞑気が散る はせ 相言 一前迄ぼ 如き ムに忍びざる態であ たり たる 逡巡 角度 個二 懸々 の乾坤に、われ 體に を C を た がないの、 て ٤ る る心持の B は 6 拔ぬ ぎど カン 0 有智 妖き け K る。 白岩 す

如ごく 82 ち 余が寤寐 3 6 apo が あ Ŀ 上には人ら 0 0 うらと 0 7 B 任 影 は カン の濃 3 -(1 0 がふ 15 開る 幻影 からと現 K 只心地よく けなか かく い音を の女が断 仙党 女 ほ は 0 れた。 波等 L して を は 女を で 居る。 ŋ 2 わ 居る \$ かす 3 なく 余が、 まぼ 250 驚さる が مرد رود 0 不是 滑さ 閉と ろ 如足 眼卷 ちて 朓流 3 ひこ ŋ L 口号 色岩の 部个 8 步 0 0

影でた。 なで て、 いま まだ半に、 余が 渡泉戸と 腕き あ II 棚祭 から L 服整 が 返す。 袖き を 月と \$ は L 次第に濃や、 + も馬にも 入場 柳落 まる。 前き 0 生れ 唐な量な 暗音 砂なられ 图意 カン 吉 15 が 波なの な 15 0 な 7 が E D る。 力》 日と V 36 途中 15 0 柳落 人 0 IE が に閉た は 0 カン 0 あ ح 死し 8 幻意い L

な春日が 見る。 0 は とさ たら \$5 川能なっ 眼が 耳, 5 れ さきら て、 向宏 虚、風呂場 削さの 丸窓 か 5 3 15 で質を浮っ 天がは 8 き 中意 0 竹格子を記 7 神之 0 不思議 見<sup>み</sup>れ 2 と女の笑ひ は カン 下部 して + ば 0 1) 黒く染 だら 萬徳 ٤ 夜き 7 居た。 云が 0 茶で ±2 Ħ. 明象 摩が 分范 b 80 る は 洗き 歸於 12 ば 0 Ł < カン 0 0 V L た様子 気を 潛る 5 た ŋ 偶然 たと思っ 5 切 む餘な 三餘な 7 ŋ を Do 落物

部出る。 出る。 なかたのな な心 5 天地 身體を拭く でんぐ な 0 たの 退た り 風ふ 儀 呂ろ る 力》 0 50 6, は 昨 戸を内 妙号 タベ 盡智 は 加办 F どう 夜雪 から を 减发 して L · 10 17 あ て、 カン 2

> 拶きた。 K 戸と 御お だ 人智 を早時 202 5 0 開あ ってき 村る 0 こそく 3 3 t 13 0 は 0 よく 豫より 返記 此言葉 寐ら して B れ はない まし かじへ た 世で ど同等 合き 75 時 いら 0 挨ち

て、向は 物息 ٤ 「さあ、 後 を カン ~ き け 此為 かた。 廻音 御节 る途流 う 130 漸らって L なさ は 事是は りと余 は二三歩 0) 中常 柔は 上茶川

V

つ変した

ときま

0

る

た

カン

わ

れ

は

知し

6

相索 明中に寐て

彫る見\*年やれ 刻えたの、程度 の事を今えの 理りが日を数学 尤も適當 言語で、住 黎江 描寫す が 82 鹊 強意 歩に の事を理りが をないない。 此二 た から 0 なら 一件見き ない。 に彼い 15 ら小説家はか とは 人比 易すべき多なだった。 ことに相場が なる 至岩 の品評さ るま す 人間 を心地よげ 立つ、體を斜に 美 力> わ き用語 -知し 心なず H 家かの 活动 の二字に と其量を 使し 然かり 風場 を拾る EL ŧ に触象 0 つて、 人公う ばどう せら 形容詞 動き 所 めて る。 ムの容貌を つて、 れたるも 雅 力 に餘 生意 變 居ね 中意 古今東 た \$L る る から、 たなら、 さろで 7 發力 かも 表情 希斯 日に余 から 0 東 一十餘 な 而言 知し あ 列き

理り除よに宿ら計であ 是記影な れ 務ら自じ作で落が前き 水 K 1) ば 込ん ち なく 77º L 2 を 0 藝術 V ŋ 36 F 0 据す 人 附 ځ は 何問 節 T が 75 一月的党 ル。 何定で 多 云心 な 情ち なけ が 踏 ŋ 時意 3 て居る を オレ は 0 7 見み 4 恥づ 3 立た を 出 L ば け 松か 0 0 0 ザ れ 命院 標榜 投げ 7 にどら 附っ 0 好智慧 他た -败办 0 て ば 低い は 余<sup>よ</sup> は は け た 、其然じ 泥が 込んで 共活でん から 事是 す を 0 事 一人だ 孤三 入ら 日》 願恕 II.T が れ れ 村元 價 が で 0 事だ。 あ. ば 10 るる。 も 聞き から 研究 仕上 あ 原かして 0 值 は L 計し 背で 書が IJ 舞き Aる。 る。 から \$ 色 を天下 とは自 会経議立て 次し 的 余 瓢然然 L 2 统统 検査 以 な 此方のすが変だ 々 75 歩に 山克贼 7 た。 い。 V 其が物 7 折りかく 太 退せ 風流 立門 3 見みた 分龙 利 L 支持ない 脚 題だ 饒點 人是 春智 酸は 0 亚 ds. 0 らかき事 をし に向象 カン 群就 日为 改表する で 餘よ 地古 0 雅が 死し K 書か K のを に 這 大い 番ぎる義 地 有なおの 気を境を から 骸ぎ に歸然 が服党と 詩し 心是 7 0 0 を、 3 花。趣 味 カュ サ 修品 れ

> 脛はべんで る。 時 蔑る すさな --句(ち + 2 K 白じお は 8 見み 分だ を がし 腹はる す 0 な -1: た 75 礼 既を学じ る 時告 が か る は れ 作記 す 11 泣なにくけ に他人に たける。 が 北浩 0 6 12.0 る 3 C ---0 一节 容易 却ない要が 電ん 種品 る が Ł は、 do た 0 ---否な り、さら 事是 0 番ば 念意 悟意 苦る TS 假 ye 0 淚 等人 出でし 定に ŋ V 變んじ 40 5 -心味で 重 來 -をこぼす。 -Li み れ -g}-軽気で た時等洗電 て学に居った あ る しく す 0) 人が る。 る あ と 淚茶 る 男き る。 き 0 15 3. カン す 75 腹片 時き は だと 同等 ら Z. る る が 自分が いたななだと 時 軽いん 意心 10 とき オレ 立た 0) 詩し 味み Zil. L ば 0 働き あ だ 人 は 安直に PU ٤ 嬉れ it る 遊戦 He 程 なる Ist. 七字に 0 る 來會 上海 7 をすぐ ŋ 变 功 0 \$ 詩し 尤っと 德气 是, 腹はだ あから 0 L 'n 文質 E 付え -5 悔ぶ 佛艺 7 0

事じ此る け カン な 上はまたのでなった。 作技 海ない 7 5 V 例: 散え を色々、 をでなる 0 W 露をふ で見み 0 漫光 寫生帖 ٤. 行智 句《 な 3 6 たし仕し し 余よ 立で見るの て行い を 別言 4 あ 物きけ か 張 5 7 が.E.o 82 面智 0 で 白岩 C HT あ 夜 念ない 次き る。 公置 真の かたらか 扦 な 今夜 0 ŋ 書か中な から 0 修業が で 書か B 例かっと 0 さ き 附っ け だ ŋ

居るの 氣意 मुरू T べる。 ただっきれになれ て 0 味み 然か 脆電 北 E ば L カン 何先 6 0 \$ 7 V た 構な 事品 が 夫記 40 1 カン は \$ 狂喜 な 6 15 が 40 4. 旬 7 形岩 8 氣がが 次了 V は K 位 て、 李 ち が 花岩 自 自然女祭 重なの 附 な に化 15 V てつ か 女公 春れて H

此る 孙 調子 42 カン なら 15 き 0 附っ 大支芸芸芸 け ٤ 乗り 氣 K ts つ 7 1110 る女育 0 句(

5 試え 海沈春窓 春日 春日 思意 5 み ひた 夜さ 星色 切宣 折々月 て 今 居るつ き 精 0 るら 雲 から 更高 下力 歌え して 15 1115 ち つ 活动 夜よ 行 春場 か 1121 を 5 ま す 0 0 称 を 力> 0 L 90 ち 獨學 3 夜よ 17 御) C ち カン 2> 5 カン 姿之 髮質 TS 眠器

探

め 容勢 塩まり て、 U 0 恍らる 0 た 眠る が カュ 12 は す 惚 横き る の思いま 6 75 上心 F 10 办。 評 瓶袋 起沙 る。 0 è 世 50 0 雅 に盛り 醒さ が 現なに せ 睡茗 8 は ŋ 兩" 0 た 少さ 誰信 W る 5 ŋ 域 な あ が ち 場 詩い 0 如這 15 Ty, 間意 T 歌か き 0 外心 には 何先 狀學彩色 川喜 纏る 人iz 2 餘重 & な る を云い 1) 0 起き 職態 を き 寺 る 刘江 認を形は K 7

ち

遊な

又吃っ 馬達り な 驚 0 添え 1 下是 化洪 けて た氣き 花装 次記 位る を見み 臓のを 女になな 力 女名 化 風雪 流 it -花器 あ 龍湾 交色 を る。 はま 重な か、をなが ŋ 真似b ね 0 17 下是 ŋ を 馬ば 影が には \_\_ した積る御でけ 庭か 脆紫 カン

井る上あ

1"

だら 石と なと 赤松 ある 右衛 鹿か を か 大竹製 雕為 5 弘 屋中 知し ٤ L 8 ガジ 障子と の凍む る。 3 九 た 思なっ きに 0 な 0 が あ ---を V た カン 後に ٠, 何時 がた あ る。 カン 宁 3 が埋き 出<sup>で</sup> け る の翠を春 ささら 問蒙 方が胃の 鑑定い ŋ て、 よく だ 8 思想は 礼 來たら から 7 なと 3 だ。 東足では 茶屋では 昨夜~ 寐れた 時間は 飯さ 見みえ がきを 庭品 た 様き to IJ た 0 Ha 名後り を見み 上之 子寸 時等 茂片 は、 0 修 風ぶ日 にで が ょ だ。 孙 け 曝言 2 Ħî. にはどの 3 少さ け から カン して 是れで to しした あ 7. L け 出て 校記 0 き は 0 たら、 居る。 もち 漫心 解認 して 方榜 て、 0 0 は 是新 飛步 地声 3 曲き

旧差 0 一年から が 地 岡东 共言 .154 IJ 7 岡熱 きて 悲っ 尝 0 幅it 底さ

階に住す

到

健養

3

オレ 12

湯油

it

下岩

む

屋中

欄を下で、

ば

矢張は

1)

同窓

高語

が

わ

から

0

て、方角

カン

5 け

ば海 階

见改 一覧

3

所言に

をあ

中原庭

を

隔分

に着く。 なる。 3 ŋ 0 から 下给 地方 込こ L 0 0 緑え 勢芯 あ カン 2 たり 道等理り け から 3 6 C り、異な仕掛の家と思っ 周る 南 0 621 足草 を 胆灵 六 -6 温気は 担り 里り 前览 景色 5 而党 はニ 5 学事島 を生 げ は 階かで オレ 岡宏 思もつ 一分に ば、す ٤ を TZ た答だ。 無情 老 文を 後 べと 田豆 間を 0 是だが、 に記 は 來意 U. 題は苦 平屋を 込んだ 2 **火**海 が那古 退却 た 12

大震・ななななながり 六 上える 許多 ŋ 9 今を変 入り段だは、と、 て ŋ 部号 0 が岩は 松等 白らく 竹遊 岩は は 0) カン IJ に山櫻 左背 襖主 とる 0) が あ 0 光かる 多意 聞こえ 15 0 蜜椒 側部 角な 様さ 4. 力> かを彩どる、 0 で に を き に見える。 山室 を植え る。 外をは 窓を で、赤が < 此時 光彩る。 を 往 來 を 時 渡は 水冷あ て、 45 初時 から から け 川でる 幹 向まっに 大龍方龍 80 して る。 谷だ 0 7 向島 岡絮 0 と、欄穴 御智問意 葉が 居る。 色数 月し 知 弱語 然光 1:6 枸祀とも見え 0 まる 速度く た なく 一株三株 石智 明語 माद から 所言 收 pq カン 俗名 む 角な <sup>~</sup>ら見<sup>3</sup> 15 たま が から カン 又表 五. 2

> あ 層を る 0 だ 起き 臥台 す 湯 る譯 F な 點泛 3

は知ら 締じ け 0 つて た以い だら らず、 ij は ただがの 3 \$ あ 上き つて る。 は変 3 來-稲 右登へ いが、 る 7 かっ Ł, 名な Ł た部へ 閉た 向まうこ から 九 余<sup>よ</sup>を な 7 屋は たこと 0 風温 カッ 6 ささら 階な 豊な 間意 解認 B な場所 0 0 外家 雨季 ん。 月七 間景 是れで 0 外点 を 発と は 非中 居る 大法 あ 怎 は 室 表がず、 け 電が と皆無 が 別 所言 0 欄之 0

切

75

戸とあ

旅行 特に 計はは 見なり 至し側盤ら 樂泉に、や ない け 作るは 約を ず更に 7 しても漬 女野春だ 作らん 0 花装 來 ٤ 0 0) 木た二二 1) 75 は 來する -7 - TO 31, 一時近くなつ 共に 考かんか 漸 册言 L な 々 既に たる 一致二 < ななころ 書籍も 見み ば オレ 京 ò 植 空気 鼻片 佛芸ない 春日 た 11 3 腹之 13: 電影 ٤ 32 を覺え がら呼び 思さ 老 に背京 مي った 人 < 飯曾 7 氣を 三脚儿 3 3 つて を 一些來意 0 67 & 食 あ の面倒だ 居る な カン 13. 3 たけ つって る 次の変えない 中 括いか 3 け位飯 下办 紀世 緑を 併芸 力》

本來圓滿 なるないでする まるのつくもの 相違な かにかか 存す であ 漫書も全く此 焼かつき る。 から る 是がわれ等書工の運命を支配する大問 カッ か打ち込む事が出 州に戻る 世上後多の 古來美人の形容も大抵此二大範疇 は、拖た 5 全く此動の一字で失敗してのは必ず卑しい。 運慶の の裏面に伏信して B 地泥帯水 は る 趣語 器には行かね。 九 ば 一となり 小の陋を遺れ 等歲 を 必ず .... カン 來べ 世世 特於 成社 儀 F4.80 き営 憾 なく 0 此る とは に上き 能力 かかながず なり 動けばあ 居る。動き北海 傳 一示して、 に動き には 港大 好し る 0

> に作くと悟べ 飛どび んな でも す ならず うて、 元気は る た 込こ 事が 有南 動3 0 全だい を平 様が 6 ×6 動? -出 静で 見せ 衡を が 0 き \$ と失った機勢 はず から る 7., あり カミ ٤ け る 動きべ た今日は、 かのて往昔の 不少 逃 き大地の一 ٤ す は in V > ぬ許りの有様が たが、動くは れば y, 丁度此女 無也 制せら 姿に 理り 4 角空に け は だ ď, ta は本気の性に 本党来的 れ どららと カン から無理から無理 を形容さ

0

氣色が見え 本がら、共不幸に をがら、共不幸に をから、共不幸に 負がみ 深刻 ででで、心に の顔に統一の ても から温和し 統ち の顔に統一の感じの それ ペば百人の男子を 深い分別がほの 表情 い分別が が だ な たから軽い 其不幸に打ち かつた 15 る。 女に違 に続き 45 情がが 致が 人ど 侮。 0 吾和知 を物物 を 0 だらう。 80 A. がな 13 C ない、悟りい 裏に L 馬鹿に な いて 同島ま ながら、一寸會 な べらず 勝か 0 4. ある。 6 何党 0 たら のは、から のは、 うかいて 不幸に とも ٤ こなく人に組む -と迷す た 居るこ も思えた 心に統一のない 様子 L に続き 出 壓站 T 體に る。 が 2 L 0 釋 だせ、気を 勢はいかはい 一軒の家 底に慣った つけら る どう りたい 此るを会 旗陰 の下に だ。 L オレ

る。

眼は五分の

すきさへ見出だす の瓜實形で、

> く動き 0

迷

述った。日は

は一文字に

結掌

箭头

力。 れ

6 ٤

居るあ

は下膨

れ

に引き替へて、額は

しく

( ) OF.

ち

附っ

きを

づれ

10

が此女

女の表情を見ると、余は

V

づ

do

ならず

別語は

から ぴく

道蒙

つて、中意

滴言

満され

どん

な具 7

15

藤の

を

あ

げ

あ

夢中に書き流

L

た

何

慮て

0

鼻は

如を刺える

所謂

土額の俗臭を帯びて

居る

0

2 步

じたる

な

い、遅純対

15

丸

<

B

10

書名 カン

L

たら美し

力。

やらに

別家 とよ

れ

100

道等

御部屋は

掃除がし

7

往

0

7

御二

鉛を

ら、書體

をふ

硬過

男智

10

双き

眼が

な ほ

さ 1

づ

解あつて、意調にどやく

子は片側さ を輕気に馳けて F. る。 白岩 رنعى 丈だらう。 い際 否治 op 7 がたほ S 6 ŋ 0 ٤, 下上 頭弯 から見える。 技艺 腰亡 銀杏 を ね 特の無続 に結って 下力

## Ш

書きないと解れる ら大翼に に例の寫書情が 良天 のう て見る。 ある。 衣類 ぼ 釜 カン 0 少少人 べでも 寫生帖 2 の扱幣が中分重 はは と部屋 出官 下には小さ 伊勢物語の動物語の 取寄り 伊い詰め 15 来る。扱売 布 カン 気き 御園の上へ 出し 7 < から 節次 ある。 鉛筆を挟ん れて発は見えない。 N して、急い一 る 知し な用箪笥が見える。」 な用筆符が オレ 0 性なる ない を対 番送 が 上之 カコ 成程統 7 で出て行 って居る だ虚い と、唐木 と思想 は 並生 なま 门是 0 を、朝見たら る 0 の机会 片質 7 和 除が たも 尚の遠 かし 昨岁 を 10

カン

け T

は 朝雪 lt 3. とか 和 何常. か過 んが、 下 たも 女皇 0 れ が やと

than is the moon's lost light,

だの

は

The shutting of thy fair face from

詰めて 類杖を突いて、開化し くとき、 から眼を余の方に轉じた。視線は毒矢の如く空はあいたのである。襖の音に、女は卒然と蝶はあいたのである。襷をなる。 さんや、人間のうちで眼程活きて居る道具はな 良きはなしと云つたさうだが、成程人馬んぞ度ない。 あらうか。昔の人は人に存するもの眸子より は で りつ離れつ舞ひ上がる。 い。複然と倚る亜字欄の下から、蝶々が二羽寄 つた。 を つと思ふ間に、小女郎が、又は ない しと思ふ間に、小女郎が、又はたと襖を立て切まる。 は、かっない。 は、かっない。 ないて、會釋もなく余が眉間に落ちる。は 余は から、相好に斯程な變化を來し 居た。今朝に引き替へて、世だ靜かな姿 は是で切 又ごろりと麻ころんだ。忽ち心に浮んま あとは至極存氣な春となる。 小女郎が入口の襖を開けたら、中庭の 俯向いて、瞳の働きが、こちらへ通 流端にわが部屋の 複 漸く了る。 たもので 膳を引む 0

想して、 口惜しとも感じたら、余は必ずこんな意味をこ んな詩に作るだらう。其上に と云ふ句であった。 様な一瞥の別れを、魂消ゆる迄に、嬉しとも、 もし余があの銀杏 返が しに懸

## Might I look on thee in death

銀杏返しの間柄こことはあらはれて居る。余とないないのは、近天行にあらはれて居る。余とないないのは、近天行にあらばれて居る。余とないない。 普通ありふれた、戀とか愛とか云ふ境界は既に 通り越して、 と云ふ二句さへ、附け加へたかも知れぬ、幸ひ、 の間には、 身の上に引きつけて解釋しても愉快だ。二人かられている しても、二人の今の關係を、此詩の中に適用め て見るのは面白い。或は此詩の意味をわれらの 蘇、野邊に棚引く霞の絲、露にかじ 6 6 れた境遇の一部分が、 ζ. ち れない。然し今の刹那に起つた出來事の ぬ。其上、只の絲ではない。空を横切る れて居る。内果も なつて非戸繩の With bliss I would yield my breath. 切らうとすれば、 れてうつくし ある因果の細い絲で、此詩にあらは そんな苦しみは感じたくても感じ 様にかたくなつたら? 此位終が細いと苦にはな V 0 すぐ切れて、見て 事實となって、括りつけ 萬一此絲が見る やく 居るう でいいい 蜘蛛な 虹形の であ

な危険は ない 0 余は畫工である。 先輩は

氣色は無論ない。 只こちらが先を越されたのけしません と、四果の相手の其級者返しが敷居の上に立つ と笑ふ。聴した氣色も、 座んしたらう。何返も て青磁の鉢を盆に乗せたま、佇んで居る。 「また寝て入らつしやるか、 突然襖があいた。寐返りを打つて入口を見るとの覚賞\* 御邪魔だして、ほ」」」 際す気色も――恥づる 昨夕は御迷惑で御 只の女

ら只難有うと云ふ三字である 丹前の禮を是で三返云つた。 「今朝は難有ら」と又禮を云つた。考 女は余が起き返らうとする枕元へ早くもをなっよれかいまするません しかも、 三返なが へると、 坐打

る。

來ませう」と、さも気作に云ふ。 と考へたから、一先づ腹遺ひになつて、雨手 0 7: 「まあ寐て入らつしゃい。寐て 顎を支へ、 しばし墨の上へ肘壺の柱を立 居ても 余も 話しは 全くだ

一難有う一 御 退屈だらうと思って、 又難有うが出と。 御茶を入れに來まし 薬 Шş 0 なかを見

立派な主奏が並ん

でおる。

余は

凡て

(169)

出来る。 夜の小女郎である。何だか物足らぬ。 べっていから、今朝の人と思つたら、矢張り昨があいたから、今朝の人と思つたら、矢張り昨ば ちょく きょうしん ら、一人は何も云はず、元の方へ引き返す。襖 らし 立は、吸物でも、口取でも る發達せん料理である。そこへ行くと日本の飲 ら云ったらどうか知らんが、書家から見ると類 體西洋の食物で色のいいものは一つもない。 事をある書物で讀んだ事があるが、此の海老と わしの用ひる色だと傍の人に話したと云ふ逸 盛るサラドを見詰めながら、涼しい色だ、是が 続の蓋をとれば早蕨の中に、紅白に染め抜かれる。 上海 に、眺めた儘歸つても、目の保養から云へば、 一蕨の色を一寸ターナーに見せてやりたい。一 も何も言はぬ。焼肴に青いも た海老を沈ませてある。あ 「遲くなりまし ればサラドと赤大根位なものだ。 いるや、今に食ふと云つたが實際食ふ 御嫌ひか」と下女が聞く。 が い気がした。ター 械の中を眺めて居た。 つてくる。 會席膳を前へ置いて、一箸も着けず が部屋の前でとまつたなと思った 近ぶづく た」と膳を据るる。朝食の言譯 ナートー のを が或晩餐の席で、 い、刺身でもな 聞きい 1 好い色だと思っ てゐると、二人 をあしらつて、 滋養の點か も物綺麗に のは情で

御茶屋へ な 「うちに若い女の人が居るだらう」と椀を置 「居ります。旦那さんの 娘 さんで御座んす」 「旦那さんは ありや何だい! 去年御亡くなりまし あの外にまだ年寄の奥様 若い奥様で御座んす」 が え ら、質問をかけた。 上がった甲斐は充分あ が 居る 0 力>

大徹様の所へ行きます

ちゃ何をしに行く

0

御寺語

リを 和空

するの

い」えた、

尚様の所へ行

きます」

和尚さんが三味線でも習ぶのかい

に相違ない。此句から察すると何でも禪坊主ら

なある程、大徹と云ふのは此額を書いた男

しい。戸棚に遠良天釜があ

つ

たのは、きた

ζ あの

女の所持品だらう。

「御客は居るか わたし一人かいし 居りません 若い奥さんは毎日何をして へえ あの若い人がかいし カュ

たの

だね

それぢや、昨夕、

わたしが次る時迄こしに

普段は奥様が居ります

此部屋は普段誰が還入つて居る所

かね

是は又意外である。御寺と三味線は妙だ。 御寺へ行きます」と小女郎が云ふ。 から交 の所へ何をしに 「それは御気の毒な事をし 「色々つて、 それ それからし 何で御座んす」 知りません 知 りませ から、 どんな事を まだ外に何か それで大徹さん

大から

針に事を……

三味を彈きます」

夫から」と聞いて見た。面白

と云つて退けた。余は

ありませんか。そんな所が御好きなの、丸で

しがるか、此様子では、よもや、苦しがる事は ません」と鼻の前へ突き附けた。驚くか、恥づか 「さあ、この中へ御這人りなさい。蚤も蚊も居

なからうと思つて、一寸氣色を何ふと、

「まあ、窮屈な世界だこと、横幅ばかりぢや

耳を 罅てたが、一旦鳴き損ねた咽喉は容易に開き、 紫紫 とやる。 兩人はわざと對話さやめて、しばらく

た然が、中途で摩を崩して、遠き方へ枝移り

「わはハハ」と笑ふ。軒端に近く、啼きかけ

つて、蚊の鹹へ引つ越しちや、何にもなりませ 一つでどうでもなります。蚤の國が脈になつたと 「氣樂も、氣樂でないも、世の中は氣の持ち樣 かう云ふ靜かな所が、却て氣樂でせう」

けぬ。 昨日は山で源兵衞に御逢ひでしたらう」

一長良の乙女の五輪塔を見て入らしつたかのからなる 「え」 一え」

すらりと節もつけずに歌文述べた。何の為か知してもわは、おもほゆるかも」と説明もなく、女は、なるに らぬ。 「あきづけば、をばなが上に置く露の、けぬべ

ひかけて、是はと余の顔を見たから、余は知ら ちへ奉公したもので、私がまだ嫁に・・・」と云 ぬ風をして居た。 一共歌はね、茶店で聞きましたよ」 「婆さんが教へましたか。あれはもと私のう

らない。只心持ち丈をさらくと書いて、

心持ち――無論咄嗟の筆使ひだから、意にはな

をとつて、女が馬へ乗つて、山櫻を見て居る

「御望みなら、出して上げませら」と例の寫生帖がのと

い。さあ出して頂戴」と女は詰め寄せる。

「蚤も蚊も居ない風へ行つたら、い」でせら」

「そんな國があるなら、こゝへ出して御覧なさ」

うちに、とうく何も蚊も請誦して仕舞ひま びに、長良の話をして聞かせてやりました。う したし た丈は中々覺えなかつたのですが、何遍も聽く 一私がまだ者い時分でしたが、あれが來るた

んね。第一、淵川へ身を投げるなんて、つまら ないぢやありませんか」 「だうれで、かづかしい事を知つてると思つた。 「懶れでせらか。私ならあんな歌は詠みませ ―然しあの歌は憐れな歌ですね」

成程つまらないですね。あなたなら如何しまない。

だ男もさ」べ男も、男妾にする計りですわ」 「どうするつて、譚ないぢゃありませんか。さゝ 「兩方ともですか」

「え」」

「えらいな」

まずに済む課だし 「えらかあない、當り前ですわし 「成程夫ちや蚊の風へも、蚤の風へも、飛び込

るでせらし 一盤の様な思ひをしなくつても、生きてわられ

張つた。一度立て直すと、あとは自然に出るとは 見える。身を迸しまにして、ふくらむ咽喉の つ勢を盛り返してか、時ならぬ高音を不意に を震はして、小さき口の張り裂くる許りに、 ほーう、ほけきようと忘れかけた然が、い ほーう、ほけきよーう。ほーう、ほけつーき

と、ついけ様に噂る

よらし

あれが本當の歌です」と女が余に数へた。

一失職ですが旦那は、矢つ張り東京てする一

思はず手を出して撫でて見たくなる。西洋の東語 乳で五重の ぶる顫へて、主義程の重味がない。白砂糖と牛 V ? 子で、これ程快感を與へるものは一つもない。 玉 の美術品だ。ことに青味を帶びた煉上げ方は、 半透明に光線を受ける工合は、どう見ても一個と考さいが、あの肌合が滑らかに、緻密に、しかもないが、あの肌合が滑らかに、緻密に、しかも のう 、青磁のなかから今生れた様につやくして、 ٤ ジニリは、 の蠟石の雑種の様で、甚だ見て心持ちがい みならず青磁の皿に盛られ ムの色は一寸柔らかだが、少し重苦し ちで あの肌合が滑らかに、緻密に、しかもはなりない。 尤も主義が好きだ。 塔を作るに至つては、言語道斷の沙ないとなっていた。 一見質石の様に見えるが、ぶる 別段食ひ た青む 煉羊羹 たく

汰である。

は別段の返事もせず主義を見て居た。どこで誰がかって來でも構ぶ事はない。只美しければ、 等しいと思ふせで是が満足である。 美しいと思ふせでとが満足である。 美しいと思ふせでとが満足である。 一此書磁の形は大變いゝ。色も美事だ。殆ど 一世書磁の形は大變いゝ。色も美事だ。殆ど 変に 当して遜色がない」

> う。 あ カン 何です 是は支那ですか る。 成程两落とすれば、輕蔑される價は慥かに きょう よくこんな事を云ふものだ。 捨ら 智慧の足りない男が無理に洒落れた かられ手は丸で青磁 た。 余の言葉を洒落 ٤ を 作さ 限中に置いて た 時等に だら

「どうも支那らしい」と皿を上げて底を眺めて居ない。 と 相手は丸で 青磁を 眼中に置いて

見た。

「父が骨董が大好きですから、大分色々なもので、いいないのではいい」「えょ、見せて下さい」「えょ、見せて下さい」

鼻がつかへるだら 振つた風流人はない。廣い詩界をわざとらしく があります。父にさら云つて、 飛が のは所謂茶人であ 0 ことさらに、極め 窮屈に繩張りをして、極めて自尊的に、極めて に鞠躬如として、 茶と聞いて少し時易 げませらし 味があるなら、 る。あんな煩瑣な規則のう てせるこましく、 麻布の聯隊 う。廻れ右、 あぶくを飲んで結構がるも Ĺ た。世間 いつか御茶でも 前への連中は なかは雅味で に茶人程勿體 必要も

とうするのが風流か見當が附かぬ所から、とは にいする。 がは、から、と却て真の風流人を馬鹿にする 高の数である。 る為の数である。 る為の数である。

一御茶つて、あの沈儀のある茶ですかな」 一のゝえ、流儀も何もありやしません。御服な「そんなら、序に飲んでもいゝですよ」 「そんなら、序に飲んでもいゝですよ」 「ほゝゝゝ。父は道具を人に見て頂くのが大好

「年寄だから、変めてやれば、嬉しがります「変めなくつちあ、いけませんか」

「人間は田舎の方がいゝのです」「へえ、少しなら褒めて置きませら」「はゝゝゝ、味にあなたの言葉は田舎ぢやない」「はゝゝゝ、味にあなたの言葉は田舎ぢやない」「人間は愛るなんですか」「人間は愛る」といる。

それぢや幅が利きます」

然し東京に居た事があ

りませう

同じ事ですわ」
「こへと都と、どつちがいっですか」
「き」となる。だった「居ました」
ですから、方々に居ました」

悉く大茶人でなくてはならぬ。

あれは商人

町人とか、丸で趣味の教育のない連中が、

き切られ

石

**輸なんぞを、つけて、剃るなあ、腕が** 

生

な

旦那のは、髭が髭だから仕方があるめ

制る間は が首の の首が肩の上に釘附けにされて居るにしても是な、これで疑ひ出した位、容赦なく取り扱はれる。余でをひたた。 か 所置を託 た幾分かは余の上にも存するのか、一人 は首の所有權は全く親方の する段にな って驚 の手にある

では 解して どり、どりくと霜柱を踏みつける家な怪し 彼は髪剃を揮ふに當つて、 方を以て自任して居る。 が出た。 揉み上げの 永く持たない。 題のあたりに利刃がひら 居らん。類にあたる時はがり」と音がし しかも本人は日本一の 所では ŧ き 毫も交明の りと動脈 1 手腕を有する 時分にはごり が鳴っ 法則 を

鼻はは う間違つて、何所 んびに炒な臭ひがする。 くで ふ當人にさへ判然 最後に ない積りだが、急に氣が變つて明喉笛でも搔 代せた顔だから、少しの怪我なら苦情は云素 へ吹き掛ける。是ではいつ何時、髪剃がど た余に推察の出來よう筈がない。得心づ 彼は醉つ拂つて ては事だ。 たる計畫がない以上 へ飛んで行くか解らない。使 時々は異な瓦斯を余が ある。旦那えと云ふた 目め

3

上へ放り出すと、石鹼は 面の上へ轉がり落ちた。 え」と云ひながら親方は裸石鹼を、被 「旦那え、餘り見受け 12 え様だが、何です 親方の命令に背いて地 o ' 儘い カン 0

近頃來なすつたの 一三日前來た計りさ へえ、どこに居るんです カ>

が東京に居た時分、わつしが近所に を頼な 事たらうと思つてた。質あ、 いものが、有るてえますよ。 具作 それで知つてるのさ。いし人でさあ。 つたね。 「うん、あすこの御客さんですか。 一志保田に辺 (ばかり捻くつてるんだが だらうつて話い つて來たんですよ。 去年御新造が死んぢまつて、 まつてるよ ――何でも素晴ら 私もあの 夏つたら除程 なに ね 大方そんな 今ちゃ道等解 隠居さん あ の際話 L

何が? 綺麗な御嬢さ 何是 あぶねえれ が つて。 且だ 那の んが居るぢゃ 前が だがが。 あ な れ V で出て 力。 四返りで

す

世

난

どうし h

7

一さら さら カン い所の騒ぎぢやねえんだね。 全體なら

> はい 義理が悪いや て登澤が出來ねえつて、出ち 出て來なくつても つかねえ譯に かが、 もし ね。 なり 8 隠居さんが の事 まさ いた言 があった日に をさ。 あ まつ 7 L 銀門 7 居るうち から

さらかな

常り前でさ 本家があるの あ。 カン 本家の兄たあ、仲がわ

縮くなって 覧なさい。 「本家は岡 \$6 もら 景色のいる所で 來た」 の上にありまさあ。遊びに行つて御 遍石鹼をつけてくれない **⊅**; 又是

旦那の髭ぢや、三日に一度は是非朝を當て、一よく強くなる髭だね。髭がほ過ぎるから、 所へ行ったって、 つちや駄目です そんなに長く逗留する気なんです 是から、さうしよう。 のに引っ およし 9 なせえ。益も 他 我慢出來つこねえ」 わつし どんな日に逢ふか解りま 何なら毎日來ても ねえ事た。 度は是非朝を當てなく の朝で 痛だり 碌でもねえ

旦だな あ 0

は

面

は

、様だが、

ね

6

ない鏡を懸け

て、之に向

と組

C

る

なら

東台 京 と見えるか ŋ まさ 一などめ 見り

杉

鹼を塗けて吳れ

75.

かっ

け は 0 さうさ 東生 れ ば牛込か四谷 町 lij は ぢ は何所だか知 Sp. 東等 ねえやら は は馬鹿に廣 せら がれる だ。 れ ちゃ、小石川? 力。 日常 の手だね。 からね。 用意 の手で 0 何先 な

5 何で又こんな田舎へ流れ込んで來たのだ みじ から つきし、 どうも、 人员 B か

から見えて、

私も江戸つ子だから

道理で生粋

だと思つたよ」

玄

あそんな見當だらう。

よく

知し

つて

る

な

ちげえねえ、旦那の仰し だ から 120 すっ مه カュ 、る近り り食ひ詰 だ。全く流 めつ ち ま

小さな汚ねた町でさあ。 から髪結床 方ぢや 0 松下町でさあ。 す えに ねえ、 龍閑橋てえ橋があり ね え 0 職人さ。 親帮 カン 和。 なあに猫 旦党 龍閑橋や、名代な橋だ 一那なん っませら。 0 か知ら 額見た 所かね。 ねえ答 様なな 所言

> 痛にく ريهد つて、 痛だう もう少しだ我慢おし つち 遊覧 す カン 気が済ま 圣 V: け 力》 な がけて、 私なし V 癇性 ねえんだから、 なせえ 本々々 で ね を記げ どうも、 此の穴を掘ら 撫なで る な 力 5 あ N

溜たい。 置が然 なく た。 たな法 だが。 に今時の職人なあ、親るんちやねえ、 6 を取り卸して、水のなかに一寸浸したと思った だから、もう少し湯か石鹼をつけ つき て、余は鏡に向は 「我慢しき」 我慢はさつきから、 寫さなくては義理が立たぬ 既に髪結床であ apo 裸石鹼を強へ強り 大なり余の顔を とした親方は、梛の上から、薄つ片な赤い石鹼 巻窓 ほうく うないまみ上げた手を、残なって きょいき いきょうけに 頬の 仮をつまみ上げた手を、残なさう できる 然もそれを濡ら から此權利を放棄し 全體、髭があんまり延び過ぎて きかと考へると、餘りぞつとしない。 具は平に出來て、 ねえかね。 るいい なけ まんべんなく一 上言 た水は、幾日前に 附けら もう大分したよ。 礼 そん は、 たく考へて居る。 ば ならん。 なに れた事は 御常名 とく 痛能 應点が 然し余はさ 0 カン るん 権利とし あ 没んだ、 御物 李 12 え芸 ij 廻声 願恕 ts U

> 右を向くとか 知しぬれ 平に壓し 元をきる て居る があ の器 强し 40 は別に痛痒を感ぜぬが、其小人の面でもなったから罵詈されるとき、 なら する間は一人で色々な化物 0 して考べると、此道具 の剝げ落ちて、光線が通り 慢すると な 様に頭がせり出 TA け れぬが、何も己の真質はないを挫くのは修修 最っ 今余が辛抱して向き合ふべく除儀なくされ なたですよと、此方を修 る 12 れ 鏡は慥かに最前 ば を故意に損害したと云は 寫る。 る。 のは下手な寫真師と なら L 潰さ て 仰向くと墓蛙を前から見た様に わが顔の美術的 82 れ、少しこどむと福酸毒の所等見 ٤ 鏡の構造やら、 す してくる。 れ から余を 修養上一種の へその ば、 が状ける模様杯を總合 物からが聴體を極め 誰就 好 同意じ L なら 報見し するには 瀬を見せて、是 梅琴して居る ¥, 面前に 不小愉 も此鏡に對 思智其自身 方法便気 と口が耳で は なくて れ 先づ我が 及ぶま 起いま ď, カ・ 0)

apo 2 其上此親方 け たときは、 0 日与 7 英 3 も退加 胡き が欠な 國 呼吸の をか の親 報 方では 見みえ て L 長煙管で、 きりに煙草を ts 道は 入っ そと 6 11/2-3 d,

ちつと氣を附けるか

ね。

は

のある春風が

親方の暖

簾を取れ ŋ 対ける

鏡の裡に落ちて行く。

向うの

6

じりついたんでさあ そんなに可愛 て、出し抜けに、 いなら、 泰安さんの 佛樣 0 前き 頸つ玉 所に に寐

赤意

そり姿を隠して死んぢまつて・・・・ 飛んだ恥を強かせられて、 「死んだと 「喰らつたなあ、泰安さ。 とらく、 気狂に文をつけて、 其晩とつ

礼

0

から、 何とも云 死し さうさ、相手が氣狂ぢゃ、死んだつて冴えねえ んだらうと思ふ ことによると生 のさ。生きち きてるかも知れねえね do - 居ら れ めえし

無温蔵

に長閑と見える

さあ。 相手だから、滅多に 「中々面白い 面白 様に確然してわりや大丈夫です 河吸々々して平氣なもんで 所が當人文は、根が氣が違つて 逢ひま くないのつて、村中大笑ひ カン 6 かつたり何え がね、 -なあに旦那 かすると、 るん 相手が だ 0

家では六十許 がふはりく 身を斜す 親方の人格が强烈で四邊の一場をというない。 ららら 0 影響を余の頭腦に與へ だって質 幸ない にし て親方は左程偉大な豪傑では る関柄方鑿の感 到底調和 たならば、余は 風言 と語 心に打た ない。 抗 する程 オレ は雨者 ただだ しよう

彼の気には 蛹をか 丘の如くに、雄く、積み上げられた、 の底に落ちて、 を放って、二尺 る。 下上 い身が祭の 0 爺さん 馬鹿か、 たまる。 7 には支ふ 居る 6 が、 れるあとから、すぐ新しい としき数を陽炎の上へ放り出す。 なこんは貝の行方を考ふる 眼 馬刀貝か。崩れた幾分は、砂川 浮世の表から、暗い國 あまりの かち 軒下に蹲踞り 力。 き底 やり 隠さ なく 陽炎を向い れる。数は して、彼の春の日は 小刀があたる度に、 作ら、 うって横 しい貝が、柳 きらりと光の だまつて 其殻は北か 切る。

を抜けて村へい あたりには、参差として後季の干網が、網の目がへ春の水をそじく。春の水が春の海と用合ふ坊、春の湯と用合ふ坊、春の 0 かし つあるかと怪 色だ。 砂川は二間に足らぬ小橋 には、 氣長にの 吹く しま たくら れる。 軟風に、腥き その問題 せた様に見える の下を 3 流流 微び ら、鈍に 仮況を頻常 のが海泉溶と へつ

盾にと 刻意に添 心腹となって牛馬が活動し得るのは是が為で しく 見出だし得べき現象である。 つて、恰々たる春光の裏に浮游していいます。 象には叶はない。満腹の饒舌を弄して、あく迄動のでも、此の温然として監察たる天地の大氣動のでも、この景然として監察されて、あく気 たる春の日に尤も調和せる 此-じを装すべ なり し、才子の股肱となつて味者が る て、 度に位する物若しくは人の間に在って 軀に於て 氷炭相 の極めて安僧たる気後家は、太平の象 000 かも知れぬ。大人の手足となつて才子が活動 つた。い ٤ 、却て大勢力の一部となつて活動するに至かい。 だばりょく 郷絶するときは、此矛盾は漸く は、力に於て、量に於て、若しく 種の滑稽を演じてゐる。長閑な春の感 わが親方は 3 くら江戸つ子でも、どれ程たんかを つム 等の彼は、如て長閑な春の 容る、能はずして、し る。余は思は 限りなき春の景色を背景と 雨者の間隔が 世界 活動し、味者の かる 意知は 隆とな

つてぶつてるんでさあ なぜつて、旦那。村のものは、 みんな気狂だ

せえ。けんのんだー おれは大丈夫だが、どんな證據があるんだ だって、別に證據があるんだから、御よしな そりや何かの間違ひだらう」

で御出でなせえ話すから。――頭あ洗ひませら 「可笑しな話と さ。まあゆつくり、煙草でも呑ん

頭垢丈落として置くかね

がべた一面に蚯蚓腫れにふくれ上がつた上、餘 何十萬本の髪の毛が生えて居るか知らんが、あ 疾風の速度で 通る如くに往來する。余が頭に 猛烈なる運動を開始した。此爪が、黑髪の根を響うって発育がした。近爪が、黒髪の根を 余が頭蓋骨の上に並べて、斷りもなく、前後によったこう。これで りとある毛が悉く根こぎにされて、残る地面 一本毎に押し分けて、不その接を耳人の熊手が 親方は城の溜まつた十本の爪を、遠慮なく

> 非常な辣腕だ かうやると誰でも薩張りするからね」

保田に居ちや、退屈でせう。ちと話しに御出で なせえ。どうも江戸つ子は江戸つ子同志でなく ますかい。どうも薩ばし、見境のねえ女だか い、矢つ張りあの御嬢さんが、御愛想に出てき つちゃ、話しが合はねえものだから。何ですか つて---まあ一ぷく御上がんなさい。一人で志 ね。どうも春てえ奴あ、 「そんなに倦怠うがすかい。全く陽氣の加減だ やに身體がなまけやが

ら困つちまはあし 一御嬢さんが、どうとか、為た所で頭垢が飛ります。

逆せちまつて……」 に締りがねえつたらねえ。 んで、首が抜けさらになったつけ 「違えねえ、がんがらがんだから、 ――そこで其坊主が 数切、話し

其功主たあ、どの坊主だい」 觀海寺の納所坊主がさ……」

色の出來さらな坊主だつたが、 ないんだ 「さらか、急膝だから、いけねえ。苦呼走つた、 納所にも住持にも、坊主はまだ一人も出て來答と レコに参つちまつて、とうく、文をつけた そいつが御前さ

勢が地盤を通して、骨から脳味噌迄震盪を感じ

た位烈しく、親方は余の頭を掻き廻した。

一どうです

好い心持ちでせら」

さうか、矢つ服りさうか。するてえと、奴さん、 いんにや交だ。次に違えれた。よると!! つと――何だか、行きさつが少し變だぜ。らん、 驚いちまつてからに……」 おや待てよ。口説いたんだつけかな。

「女がさ」

「女が文を受け取つて驚いたんだね 「所が驚く様な女なら、

驚くどころぢゃねえ」 「ちや誰が驚いたんだい」

「え」、焦心つてえ。間違つてらあ。変をもら 口説かないのぢやないか

それがや矢つ張り女だらう一 なあに男がさ 男なら、其坊主だらら」

「え」、其坊主がさし

坊主がどうして驚いたのかい一

「どうしてつて、本堂で和尚さん てると、突然あの女が飛び込んで來て

どうかしたの

は

見えぬ に近別 75 ち かを カン 流系 甘雲 退の 5 力的 かに消 · 是 0 オレ たと カン する 3 0 を頼る 気の 靈気 分け を残り を 行" あらら。 L えたりせ ٤ 香かん 吸す虻急 む 2 L も心づか 難だき 思想 づこに己を雲と水 F ば 0 た あ 77 L 舵舎 つ カン る な は 損ぎ て、 道道に漂 カン 後記或 ば ટ 4 0 九 ねて、 ŋ とるさ 限記 此の名後 知し ぬ間ま 夕草深 是迄の ち 0 本 \$L 果はねったしる。 夫元で 落ちるは そんな強か 25 又は永 なけ 傾き 四大が、 來て、 \* 地方 る 白岩 或蒙 ち 0 カン たる L 0 より 下是 は 退の 1 帆はが て、菜の 果はて 15 かき日立 85 思想 後電 き 知し のたなび 伏心 注さ 上之 2 82 11 は れ なない。 樣 别ご は 水学 4 オレ 12 せら 祀 15 = 帆は が る 自然ででき b 凝 75 4 とに < み \$2 のなうつ 作祭 づ 水等つ 3 3 ほ 遺が

靜 0 连 カン が 0 宇治 王祖 A 0 学に頸を支 如臣 ij -0 拔竹 って、自ら去って、自ら去っ < 1+ 春気かぎ H の、数けて ば、 む 如 香 何気が が一年 心える の行物 は 回言 塵むい 泉らら づら 7

を

這級 場か

漏之

Z,

3.

鬼き此る

を

括治 田

す

0

は、

敢たて

市井

標合

-

る

が為さ

見て

居ら

哲学

衆生

を は

0

な

オレ

如。

去等

オレ

111-2 de de

上

春秋

動意

-111-2

1/13

の精華を噛み、皆 賢ま見<sup>\*</sup>ねばな き高なな に震ふ怖 たる大地 人とおり起 至是餐 たぬ なり 2 放けか 如是 U 82 な つて 東京 む 15 濟サい 起ぎ き ٤ ريخ 西流浮 0 客な ま 悔< 3 蟾はは 6 は B 同等い化がぬ。 遠慮 が放窓 が甘雪 を 土多 12 のあ 0 ちみには、 0 ٤ 極清 が 6 出で戴きく ある。 る乾坤に 時生 に、 破笠真 で、後ろう 专 酸なってに、 寒り見き我な にも出いをい 催ぎ L あら 魔なす て被称等 來る なく は、大元と 紫を品し、紅 あら す 50 りと見せ 物にな 郭宣 行物 って、 0 る 徹ら 無忧 が出だし W 所間樂は る 住す き カン 樹立 體系 るる 名なと 0 拔为 5 知りる 0 は物に 飽るく て、 る 続ら C け 青島 しみを含む。1 ` す 0) L は 火衫宅 lt る き 針を楽で 利り は を 讎 で 0 に、称妻はせぬか を き除い ね で を る 物多 知山 る。 TIE 學院 してい 5 盛る ま, 苦は す 15 福言 地艺 網元 る 着を ٤ 去る窓のかに かを渡ら 共るの物の 分艺 ٤ 1 T 死し假 免於 のいい が、米電気気 泥地 茫らなく する 銅ぎた 15 ~ を れ

0

カン

う。 る。 無も限党 HE ると形状 う。 HE 奪るぬ 0 來這 一 指馈 れ 感覚去さ來き IN 裏記 才 ると 生 る ٢ を折を 田岩 又またあ るは 頭 れ あ 邊分 0 3 を いせい 谷 る る ٤ 撩 ٤ 拍 0 ス 告 ŋ 回名 人至 人とから、風きなり、 る 爾之 盡る す 0 は 云小 手品 管かして 値は知り 状芸 事じ る 1t は L I,T 無なな 興き カン 天下地 L ば わ だと 双弯 態态 10 は 事 即言 乱 知し む 生 は 1. 0 L わ 82 をも 微心 知し る L ŧ IJ \$ 自然 0 蝶云 微く関う がいる事も 喚び ıE.ŝ 7 側だ 琴芝を 唐舍 HI オレ がたく、 明常等に 頭き 耿 もあへて居られ 彩 0 15 あ 製の 気気に 続きべき 水花 る 物ぎに 起こす 身は一時で 0 0 您打 を あ 時は 動言 吟意 要点に聴 何答 奪る à な 0 例: し 觸ぶ 化分す るから 5 は V 化分あ に沙 を る 事 男 が 礼 谿泛 去 世 る 17 て、 が 0 たに初 て、 7 0 82 オレ たきが 何党 は 出電 火 0 徒と 花はに 心でウオ あ 次に點次に點放 わ 皆其人 立る 場は とも知い 13 7. . T.c., ٤ 合きが が詩し 11 t 難っ 心之 化乳 德 愷き が 澤 1 5 だら 人と オレ

をしめて、上から蚊帳の様に 暖簾を滑つて小さな 和を と這入つて來る。白木綿の着物に同じ丸絎の帶 頭 て、頗る氣樂に見える小坊主であつた。 辨するから、此次から、捏ね直して來ねえ」 云うて、老師が褒めら 念は感心だつて、褒めら 「若いに似ず了念は、よく遊んで來てこれに似ず了念は、よく遊んで來て 「了念さん。どうだい、此間あ道草あ、食つて、 策棒め、腕が鈍に はハハム頭は凸凹だが、口丈は産者なもんだ」 あ、別るなあ骨が折れていけねえ。 は鈍いが、酒丈强 ね前す位なら、ますこし上手な床屋へ行 に出て、途中で魚なんか、とつて さんに叱られたらう」 で頭に瘤が出來てらあ。そんな不作法な いつて・・・・」 賞はうかし 坊主頭 れたのよ」 のは御前だろし 粗い法衣を羽は 今日は勘 に居て、了 感心だ と羽織つ

æ

を聴かなけりや、切るよ、いくか、血 寐かして--んか てえ事を云ひ になる譯で は、どうして死んだつけ 「まだ一人前 一此位な辛抱が出來なくつて坊主になれるもこの公路 とばっている ままず できる とばれるもっぱます 痛いがな。さら無条をし 泰安さんは死にはせんがな 坊主にはもうなつとるがな」 寐かす さらず カン ぢやねえ。 ね。こんな小坊主迄中を口幅つ 년' んだてえのに、 な おつと、もう少し頭を 御や時等 僧さん」 あの泰安さん が か出るぜ」 一言な事を

をつけ るなあ女だから――女つてえば、あ して結構な法は たつ張り和尚さんの所へ行く 通ぎ 何が結構だい。 狂印と云ふ女は聞いた事がない なくつち ねえ、味噌擂だ。行くのか、行かねえの あるめえ。御前なんざ、よく やいけね いくら場主だって、 れえぜ。 とかく、しくじ カン の狂いる 夜逃げ は を

わしが云う

ap 年七

ない。老師が云はれ

0

さう怒るま 0 500 ぢ

H12.

要多

ねえ、上那」

えムヤー

「いくら、和尚さんの御祈禱でもあれ計りや、 狂印は來ん が、志保田 の娘さんなら來る」

んでやがつて、風話がねえから、自然に口が達者

なんてえもの

は、高な

い石段の上に住

て居ら **癒るめえ。全く先の旦那が県つてるんだ」** 一石段をあがると、何 あの娘さんはえらい女だ。老師がよう愛め でも 游樣 だから叶はねえ

和心の 叱られて水ねえし 50 いやもう少し遊んで行って質めら さんが、何て さあ別れたよ。早く行つて和尚さんに 云つたつて、氣狂は氣狂だら

て居る。 手にしろ、口の減ら 吹かか

50

結構な事よ」

へ行って、修行三味がや。今に智識に

なられよ

泰安さんは、その後發憤して、

陸前の大梅寺

死なねえ?

はてな。死んだ筈だが

舞ふ境を、幾曲りの廊下に隔てたればいる。また。とき、とき、こうないのでなった。 さへ思索の煩ひにはならぬ。今日は一層静かでない境を、幾曲りの廊下に隔てたれば、物の音響が の人は多くもあら 夕暮の机に向ふ。障子 る。主人も、娘も、下女も下男も、知らぬ間 82 上記に、 子も彼も開け放つ。 家には く 振き余よ 宿覧

れ

を

を

ね

後ががで であ 4 得之 當人 -た カン 難たに 多言 F な b 物でいい 傳言ん 0) 自し 山虎の水まを 限为 カコ また を 知し れ 0 の人 具作 大きた 0 -寒らら 感な 0) 大芸芸 多ななり 神火 象ができ 82 局意 韻 変を占 る。 0 功を オレ を 部冷 あ ば、文典 ある 0 界に 心と心得 傳記 が 下给 點 を收ぎ 再為 めて つて 新迄此流派 得う 馳口 泰门 现艺 刻元 世 居む 川沙 る 大なが、 85 て、神 下於 得た た 3 0 0 音家 0 0 竹符で \$ カン いらい る。 心 は に指 往沒 る 0 此る氣を至れ 0 書きる 持ち がた 果结 あ ٤ 景色 古字來記 る。 を は 染さ が 認を

15

Z.

此方に

5

國る

別な己さ る。 3. 情 を 自也 類は どう あ 40 認に が 持ち 调免 秋三 識量 事に 筆かった は カン たある す を は 知 رغد ŋ な あ 学りなっ 出で 8 少さが 點泛 IJ 來な 葬ち カン な カン 雨な 小 7 無対策 ¥ 單宏 此でい カン わ なけ 腕を 华 F 處に が 0 0 0 雷 机 机での 力量 感效 ば あ 出き 到等 80 た L あ なら T 底。 7 まり な が 描言 15 複ぎ 見》 調うよう 收等 此号 な 組< 徐州 出的 等らに よ 李 N が ij ~ 5 の一變元 出でで 生い ち ち自じ來き考れ と大意思を家が あ 化彩 回点き る

が、 色ない。 て、 風雪 調うか で た ま る な 道言 L も、 日中 子しか t 識效 45 かべて 配は合然 雨空 が な 0 0 た 此方 どう 眼茫 E -0 け きう --寝! 何生は 氣 学也 出され 気合の後に かいこう 物為 が 0 12 な 合き 街 4-2 南 B 程适 オレ ば ち 朝意 HE 寐さ なら ٤ ば、 な 6 カン 15 頭を 來なな 思し な 6, あ を 人がない。 8 持ち 分光 不命 あ 傳記 カン \$ 礼 7 を 馬を へが。 つ、 間と 0 表現 0 れ 避 7 6 る 此二 おおり あ あ な 7 忘字 L B 所 れ なし 6 れ 立し 収ま を代表 15 幅を机る とない が大い む ば、 82 へだ 機た 脈は 750 は 間先 た、と 形態 れの 重し 0 づ から 起 IC. 7 な 0 TI てい 0 大言 Met. 遮さか あ 配は、線だ粉には L 6 置"原则 Z, は た 3

る。 つて、 武言 趣がを ち 何空 鉛を 15 2 量がに 筆 は たに 此が吃き 間 1/2 相ら感然 置がも 度 自じ 道の興 よう 分かと 5 7 ts を 變質 ٤ 教に 何先等 1) す 11 3 試 た。 感か TI 0 手出 2 興 6. が 段完 た 力》 いらい カン 抑多 2 で、 な 觸一 す ¥, 多なく 永さま 抽等 オレ 0 礼 ば、其言 開業 象 化新 遊点 B 0 的 手段 人公 せ 0 5 な 6 が 0 興 あ は あ

た程を 忽ちて 11 香炉 0 あら る 時等 150 樂だ US カン 廿 る 聽了心為 l) 要多 E 限め 過ら 15 き 映る も 0 オレ 0 7 た。 智等生命 成分 オレ

\$

詩

を

次言で、 き \$ 0 -0 邊允 あ 消息 好世 丸まで 不高 から 内 附了 あ ti 不

3

の問題を選出で来れる。 絶し間できる。 過を條切を作り 物の今日本門 窈きが 然光生 容易間なの ì 如证 が 説 記り 生うが マ 論だ を立た 1 る ま な 0) と同意料等 言忧 後さべる 既言 から 既到此方 ٥ 7 ٤ る 沿き は 暖台 同等同等所に所に 5 が為意 は L 0 が N が 去<sup>さ</sup> よう 様さ T な 7 種ら 15 起セッ る t 11 捕 把は把は嬉乳 間之 ŋ 褫 記章 E ま る 不 詩し 憶力 山藤山藤 700 たがま 次に は あ 3 余が 來! か グ あ す + 世 要多 託交 から F\* 3 7-展石 る 0 Ł 0 る 大きな 7 物が 以小 來意 開光 嬉れ から 12 た カン 成功 景时 T 7 を To 詩しふ、 1:45 から IJ す L. 必言 居ね 情 3 雨や 有樣 1 ME! 男智 3 知し る 造 红 5 ず 0 な は、 様う 李 れな 上 主 40 4.7 領 詩し 11 HT? 感が 詩 を から を見ると 來主 寫中等 よしえを re of 譯幹 " 0 時当 初時 かん L \$ IJ にあみ 矢や張は だ。 構整 1 事 シ 時 \$ -間次 4> 8 ځ 心裏 到汽底。 踏 11 ン カン 0 力》 0 あ の踏 朩 グ 7 1) 内东時 根元 が る

る

馬拿れ

11

此方面美

居る 間覧 花装 外を 余な刺し和かにの激音さまり 只た と を 强し て、 6 W 0 名的 毛がて 反为 孔嘉林陰仙時 状を 同等 0 只たこれを て 動? 源江丹东 波等 化分 T 春 活った る あ カン 刺山 T L のにのにり 6 見え 満済 を る。 仕し 4. 起おが 激学 寺京 舞き染し 動き 明的 動きも は、 力をはい が 居を 刺り激な 3 ij 淡語のが 0 で < す、 4. な 何克 春は 上がげ 0 込こ 6 活動 機は たと て る 15 と云は、 銷 ٤ 0 居る あ が ん 0 ¥, るる。 同為 發き んで、心な 輕はは て、 がず 物る 海沈 門であれ 云 あられ 0 力。 刺し 世 と 只た が 底 あ U. 0 心えさう 激学 し し 偉る 有様 何万 は た る 0 ず、 \* 果は大きいなってなってなってなっている な 8 から た 動意 騒々 が知ち ٤ 中 0 0 7 Vo 只たいくたらい 3 な カン 大たりと を選集 摩えたい 82 な 15 7 風な 計場 精気 不命 V 普·曼尔 5 力。 2. る 形艺 15 L 分が る 活だ。 ŋ ば、余 容ら カン ٤ 0 通言 0 動? 心火 いななが だら 力 ら、窈然と、 明智 から大陸変 张岩 Telf 惚う あ 4. 0 知し 0 つ 0 力 す ま 0 うちに飽き間\*\* 然か 同じる ٤ らず、 7 5 5 ~ 3 態 5 から あ 動き 居る 事に陸差をは違れて上の あ ち W 作なは 15 心之 を ٤ 6 る。 上記 田空 る 發見 る 550 V K 離とは、 0 春まは 7 人怎 8 カン は 縣け

> 境からぬ 凡げた L とばか 境まるの 0 切ちょう み 意味で ٤ して居 濟院 \* 0 3 15 心 る。 過す B 云山 0 きる 0 淡语可か 3. だら 詩し L 人に度記 1t を 0 THE T 含さ 不高 單た راي. 十に捕き 2 は たちとは 3 な 此る居を難だ

風きわた。 此言語 る。 人り過ずが 物ぎぎ 海り 彼れに等の寓る 趣がば、 古り、 居<sup>を</sup> ٤ Ľ 張された 考 X. 力。 を その わ ٤ **1**2 す あ 0 0 12. 0 眼茫 ば、憲 事是 添るへ 普通 レン 見み る が 6 1. る 花装 特を別る 俗言 説に支しる。 7 0 れて居る動きれた ij て、 滩( 15 造に る が Ľ 東を製作したるがようなな。 地域の技術の技術 0 0 L 盤き書 過ら 豊に U 書が 感製 と見み ٤ る TO! 感だ してせ カン なる す る。 て、 柳 物がしなう 尤きも は せ れ 婆とし 見みた 6 を、己が 0 ば、患 す な 術 上う \$ 給 る、前人の が b オレ とは が明瞭に を、 し 水る 6 た な 此言 淋漓か 0 が 0 L 云小 0 能の事 水と映る 上之 は、只限前の き 捕污 う の離り 主品 は が 15 15 ٤ 柳? から \$ だら あ た立ち 意心 元 感だ 移う 作きの it らず、 ま 0 頭を終済地で る森羅 IJ L な 7 5 己れな ٤ ある は元記 0 生艺 たる た T ٤ 不少 人と の人事 動為 を た \$ 考於 ٠٤. ع L カコ つて 儘美 极道も 0 を 3 L 0 カン を 0 5 て、 祖?せ 1= 1 0 が カコ 敢为主 た \$ る。

す

普る 此方

通言樣言心之

がい

do

得る

力》

が

物の題で

問为

あ

る。

**港** 野港

11

は

なく

弘

あ

れ

でば

來する。

第言 0

つ造べ感然

物き

と感

ľ

兩是

立意

す

れ

H

來等 He

第信三

至常の

15

T は

存元

す

る

は

此る只ない。心言心言

持的持的

是でもの

此る吟であ

ts

る カン

る對象がら、書から、書

出で探診てば

15 1=

け

れ

ば

75 共

6

然がる

來な

川で

死きて

る

す は

る

は

世がと

通言 は 纏き

人是

見み

ば

は

受

け

れ

な

取主

カン

0

15

まら 丸意

な

總差

ま

0

7

存法

す

る

\$ 0

を

E

す

台京

從な

異を れ

否は持ちに

ち 行

を カン

どう 0

は 0

L

る

って、人と

0

Apr.

點泛

持6

ち

如いあ

何如ら

を

な

る

Ţl.

を納か

82

あ

る

B

は

以外心

ち

-0

あ

感光論を外にない。 T 知し ら、是が わ 7 200 手でれ 此がせ かい 物がある 描象をぬ わ が 外至 下绘 力 原グ が 0 6 す から 視し 陰辯 因是 明的 製艺 6 ٤ L 0 界に 瞭 だ 來 洪清が所のためます は 2 す 7 ts 限等 双章 指を築げる た る 題だ日と fils 1) 0 0 C 共同 線す 0 0 放 感覺が を方は見る関係 は は 界か 深上 な が変数を数 1 0 7 田100 4. 程达 明書 ٠, 定に だ 激業 [mi] < た L カン 0 分質 新店 本 别言 まけ 1 15 カン 待 緑さ 去さ 中分 は 2 12 來 な n K -C: る 0) J. 色はないと 示法 な た 此るではいか ٤ わ UN が

て超自然

情景であ

色村き

-HI-6

F)

れて

行命

0

は、

あ

3

動に於い

切言

オレ

82

丽瓷 るう

85

ریم

カン 力

落 た

終とも

こら

ね

雲の

0

の影響

思想 氣<sup>き</sup>

Filo

カン

ねて居ら

0

今度は

很特

居る

る

無むら

極きみに

ち

カン

でみ

知し 7

つ

7

神気ない

步

同意

を

Ľ

して

見み

女

はる。対は然とから

として

焦き

¥, 所きせ る

き影を

3, 醒さ 春 所上 1+ 作 奎 去る。 ば 程 邀答 < き 何言 んとす が 戻など 0) のの の 爆き 成を 標準戸と ば -C. て IJ の底に階るなり 繰く端的 ts 地が口をる。何な にあ 0 る り返す から えて 香蕉 は をまぼろ かっく る。 然光令章 故 逝りはあ 遊売 7= 欄之 色は は す 無也 かく 人 る カン 1/2 カン 夕息 面は春巻ら 趣きのほ 1 耐えの うな、恨な しに彩どる 姿だも 星性 あざ 嬋芳 カン It 11 松がき 媛光 るし 0 0 0 羅が 新世 な ge を 聴え を訴ふる所作を訴ふる所作 3 る 大日本 力。 カン 目標 飾さ な 一分毎に消についまれ 近京 オレ る あらじ る。 織言 L ~ 物が限めばら は 15

住ま災害 に 振う無も裏る 間意收等 れ込こ -1 思想 粉えに 8 む れ は 道等 たる あ ば 82 选5 7-な L 模樣 1 ŋ B 7 15 0 ば 20 力》 幻影物を表 0 湿っる 弘 de 5 0) き が だら 0 学 間空 元是 の景が 是ぜう。 誢 非中 女祭 死性 態信 所言 A. 度で をほ が なき 0 打方 0 磨まけた 8

枕元に病・ らすも変の四 き間まま 死し 5 8 な き のが 8) 195 世は田でら 82 L 87 命でいた。 たかか 先に、 る る なが、 とて 位於 眠器 す 就い から感じ 果 念力 が ŋ 、本人は固より人苦を百苦にな 死し佛が 慈さ本法 たま を き TI 旗社 悲い 護 2 な だ が 南野でなったい。 逃紀 82 ら 心と諦め 込ん るわ 人い 此るそ 4 1+ た。 オレ 其言 11 2 同等的 3 87 00 府改 兒一 うつ 様っ 5 80 オレ だ 定業と 呼小腿沒 等の心力 重 に連 15 is IJ & ち < 吸車り 0 ねて れ 5 修に 死山 る。 妃 れて る カン を 得片 だま 妃 当 82 82 力。 引四 1.t どう 見て居 有事べ 行的 人公 F ~ & 82 4 回系 順度 理り き修言さ なら き 知し بح が、 力。 取と 1) 向雪 何党 める 44 打 オレ れ 世殺すも をす ない。 5 る 0 る 呼ぶ生活びば とき する摩えなりは 科点 うくし 暇る 0 V 料が 、だら 情をは L 此 2007 が & 然がい 念之 あ き か と苦むなくがあるない

るか、海の青色

15

P

ぬ 気を

余よ

0)

如言 できも

+

手·拉拉

居る 0

微原も

カュ

82 12

有様でき

人學

から

あ

共会なと

へが自い

分がの

為意

15

から 姿なた

た。

肝の

銀艺

前き

日に

春は

の余は な

特は

烟をと

医学の 関系

カン

け

-

此であ

市民

ريمهر

カン

i

のお

金がでのづ

吸び

込ま 開於

す

ると

き、

0

刻表

の、歌と、

さいめきならし

様子

こそ

然がる

~

ふ氣"

冥治 本院 漢以 來記 なる。 もんかる 3 カン 社 82 た 見くし 社 る 5 < 余よね。 様ち \$L ち な る。 今度 書き それ L 永奈 假管 الآيا 穏だいか でも、 女生 オレ 4. 服湯 カン 服器 の表がより かに 1) Z IJ った灯 須に 15 力》 移る水がらいつ 旅祖礼 假5 の人に細なに W. It 南 17:2 11:3 をは、無も、 b تأح オレ た 1 は ilk" Ţ か から、にでいる。 では、のでででは、 では、のでででいる。 では、のでは、のできる。 題ま 12 L たた たく

寒 手で C 野 湯净 121 四言 TR\$ IJ

途と通信 端院つ

女 舞小。

又差

て付い

なぜ

何先 石るら

٤

B

工作

82

カン

という

を

定落

ds

É

居る

か

口急

が

なく

となっとはいません

5

V.

袒から

思いでは

る影を見るや否や、何だかり。つた。然し夢の様に、三尺のびかけて、うつくの裡から救

の幅を、す

2

単純に 順に居る くなる 動きさ 力 カン ると 元前 はどう 居る くは、筆の先の尖つた所を、 カン たい計りで、意も運動さ 空間的なる繪畫上の要件を充たし 進歩く 一つ詩にして見ようと、寫生帖の上 言語を以 念意 B 0 知れれ つけて、前後に身をゆす だ 0 6 此方 友の名を失念して、 2. 、用てくれな なて描れ 来事の助け い。ラ よく調べたら、 鬼に角、 語き得るも 11 れない様な気が 時間 た名は、 才 0 書にしそくな を藉らずとも 4 限に る器に行かな がは人概容 どうにか運 登に腹の底 を受け 内できる つて カ が する。 カン

一湯を 詩を作る が出て、 る とき、最初 オレ のは正に是証 攪き済 b 方言 箸を のう ぜる 休字 仕舞ひには鍋の中の そこを卓拠す ちは、さらく ま って箸に附着く 75 廻貨す 重く

> 青春二三月。愁 随 素琴横 虚なななる 0 蓝 芳 蛸地でするとなる 家煙 長の関花落空い

方が行りま 設施に 2 と思むれ とは大した苦も い情を、次には味つて見 な 煩悲 ij 句《 さら 可文出 カン よ たまとうく な何 0 カン 田米た。 なく用 た 0 ったと思ふ。 何計りであっ カン ٤ 思ない。 演ぶ さら あか た る。是なら 4. こく迄出 なぜ して見ると、 0 然し輩に あり 温より れ カン も詩の HIT から、 2 れ あ な

余は

て物だ 一寸面白く讀 戊炎の。 た人つた神境を寫 年代退懷等何處。緬邈自雲鄉的此處縣河區。會得一日靜。正知百姓縣我所可忘。會得一日靜。正知百姓縣我所可忘。會得一日靜。正知百姓縣 出死た。もう一 空气 ij ない。 をちらりと、綺 だだから、 东 返最初 オレ L る 會得一日靜。正知百 たも が、 から讀み直して見る どう もう一 0 何の気もなしに、人 ٤ りも自分が -j-が通信 ると、索然とし つた。 いって見よ 左信号 はて

のが、既に 居る 余が眼を轉じて、 引づき カン Z. 当其後は け 入口を 余よ 余が見ぬ前から、動いてはの陰に半分かくれかけ を見たときは 稿 題れ ts け

IJ

のない鉛筆が

かしづい動

いく様う

な 3

0

なっ

十分したら、

て行いく。 余は 11.00 音ぎ is た to 一分と立 d, は を オレ T 向意 ※た。 てて入口を見守 たぬ間に、影は しく、はつと思ふ う二階の線側を寂 覺えず鉛筆を落とし 抵袖姿のすらり 反抗 間等 に通じ として 方言 越三 地行い L.

寥と見えつ、際は から六 かやや に行ゆき U 祀装 カン 降ると待 け 坐心 小問の中庭 IJ た息をぴたりと間め (7) 空が、 とや た オレ を隔てて、 かに歸る振袖の影響 オレ 刻行 たる夕暮の -) 刻に天から 正き空気 欄党に、 11 余がが 落か とやか ちて、 讀書 放星

に引っく 無む地ち は、何を染め抜い 歩行いて居る。 て、夜と識と 女気は 夜と點との境をあ 也沒樣 はは間に 0 より 音ささ 0 つながる中が、 の境の如き心地 114 \$ 成から下にば たもの も利かつする のが耳に る 82 か、遠くて いて居る。 何も書 地で っつと おの 入ら ¥. しづから標さ. 色づく る。女は なる 解ら 極端を 11/2 カン

MIL 度はる 此- リ は 談 門 長藤 な より 気か、 る 解説か をし 振袖を着て、長い 余には、 して、此 图色 解ら は よ がらぬ IJ 不思義 何なか いつ頃 る 0 技術で 脚下を なルル 3 何度往 から どけ き何先

無責任に聞く

のは甚だ嬉しい。

遠岸

4.

ら の三味を

何在

を明え

聞くの

が、

借時時

つった。

产

0

の温泉に浮か

13

ながら、遠く

何を弾ひ

いて居るかれ

から

な カン

が趣が

音色の 無論わ

附 0

いて

聽

カン

さらな太棹

カ>

から察す

方がたの

検が

3

2 ち

地ち

明三

にで

つ風流 な顔能 、余は余であ のなかに浮いた儘、今度は土左衛にはきう容易く心に浮んで來さらも な土左衛門をか る 力。 ら、余はく いて見たい 余よ 0 興意 0 味を 然がし 問えない。 以為 思言 ないない

春ま沈と浮う 北多 が下り のし かば が降つたら温 ま ば 波な たでは の底で 0 たら 冷記 から た オレ る カ A ろ。 だろ。

\$

と日のう 余が此る と、何所 家だのにと云は 響を受けた試 が上がららが、 ちで小 0 7 カトろ 彈ひく なら皆 を添き L がける知識は頗る怪しいはれると恐続するが、 三が 降に師しつく漫然と浮 三味線の音が がない。  $\sim$ マアがららが、 は 15 カン 加量 しかし、節な が聞こえる。 耳がには、 カン 8 質らの なな客 0 V 中語で、 飲り影 て居る のでニ 美術 所言 のない 實際 好 たく 0 0

下に黒くさびた鐵燈籠が名の知れぬ供心に此松を見ると好い心持ちにない。 See w Tisse w Tisse w Tisse w Tisse のある恰好を W づくつて始めて 趣 のある恰好を W づくつて 御がんが、 容に おっと、 いて、 15 る。 て、 嗅か きで ある な 性って居る。 茶島の 供 本の松 U カン 静かなな 名なも 大きな をする。御後ひが始ま 0) に、総 獨望 あ 東部 時也 りには L 0 お倉 十坪餘りを前に 须 知し 0 4 さらし 樹で、 カン うって も、わからず屋の頭間爺の様に に並んで居る。 下上が 6 た鐵燈籠が名の知れぬ赤石 下に、此燈籠を眺めがむのが此時分の極 に膝を答る」の席を見 さんと 燈ぎる 1173 82 造過ぎに 日課であ 福 余は此燈籠を見詰めるの 前に てお倉さん 胸を をなる。 なのなが、浮きなれる。 では、 では、 では、 面白さ 萬多 い事に、三本 娘等 屋や 控》 なると、 まると、全は庭へ出なると、必ず長唄の ٤ と、金いと、金の松が、は いたなは周り が の長明を遠く 云ふ酒屋 居る。 解で めて、 苔泽 た。此る 0 必然が る。余は此草の風を知らぬ てねた。子 なる。 あつ 深刻 此立の 田い 学寄って、 き地を批 き だして、 長額 から た。 \$6 松きの 倉言 が大きか から の上流 香》此二

ふま

て、 つて 36 大分と世界 倉さん たとは 11 折合 L が かい」か知ら んだ、嘴 い手 経 がら を、軽 0 を、 टे そがし 際さし 通信 してる 1.1 Ŋ 年々く 越。 げ 10 だ L

呂う

孙

しても 働 カン 想等 7 像き から る カ。 切生 知ら 燕とる 酒苗 とは

どう

見知らら とぶい は、説し らん。 0 時をで 三本の松は すら、 `` 日毎の摩もといった 燈館 ye がん 口もき 未だに好い恰好で選 もう壊る だ人を覺えて お倉さんのは よも かずに オレ 間き たに相違 過ぎ 居るる 夏えがあるとは云 旅への たも 衣は鈴懸の て活る V'0 0 今はに 站

成なって、 開るい するに 三味の まし ---つ け、 音和 したとき、突然風呂場の戸での背に住む、瀬是な が 余はは 思想 は 味器し ねパ ノラ い過去の 7 を余よ 面 のあ 0 限が前 がさら き小 たりに に順い Ŋ

何時の間にかせれば軒を適る雨垂の 口に注ぐ。 たる余の 二火を隔てて斜に余が眼に入る。 るに 誰か來たなと、身を浮か 頭管 の間にかせんで を乗せて 瞳には 湯ゆ 随槽の線の最も入口 垂の 居るから、徳に下る ま 音だ よだ何物も 居った。 0 3 から 聞き L した位、 こえ 映る b る。 83 ら、隔たり 視線変を入り L なは、 見上げ しばら た

C. 3 T 57 階段 3 -} の上流 0 此方 何产% 隔光 かあら かあらはれ 澄 た。 釣り た空気 り、廣、沙洋、いた

頭藍 段荒 ぬ 又意此方云"~ 泉芝 えて、 臭ない。 0 だらら 数 句 5 から す な 75 文質の 云小 持もあ 0 は カン 風ふ 据证 5 0 は は、 に浮んだ事 御影 Z. 呂ろ 2 口多 1) b ٤ を は あ な病 ts 出だれ 拔め 色岩 以い 10 0 思to 4. 3 が 顈 樂天元 L 7 0 温光 カン H.@ 欠張り 得る ころい 純 は 7 き 利き 利き 和透明だ、 る な 82 豆ち腐っ が 色なく 0 E 漁泉は、温泉として 温を 實用上 0 温泉水滑洗 修 15 快会 んで 0 石にで 屋や から な 程を カン 見みる 真然 只這入る 不多 型た 0 気持ち 分を含んで 自己 だが、 6 全 價値 入出 槽が 開きけ 0 別言 0 IJ せ を 心は地 あ てきったく 尺ば 国 次にまた。 変にまた。 は 段先 掘す ば 温泉に よりの見か 國於 なる で 必然 カン 0 多 以きが と \*\* 居るる 0 カン る 考於 ず ょ ٤ て \$

る。 春まわのが 動がれ 炊た秋季出い を、 B A. ま を 数でので の夜は果は 0 疑記 なく、 柔は < 立等 0 7 は は 政か 霧は 隙:龍 んと 0 ŋ の温泉の見るなき L 間まめ 下げ かっ な は 0 北地が一 Đ, 冷やや 6 世 る。 15 烟坊 さ 0 る オレ で変す 0 82 0 の人と、己さ 曇り 氣け が、 は カン た 眼らに 7 を記 あ から た湯気 んで、 高さ オレ 清計 被急 で 四篇 寫る す。 31.7= た ば 11 l) ŋ なびく をして 联 を見出す 5 古言 樣 節心 は 事是 3 穴含 当 カン 0 111-2 浴 0 重个 0 大龍 だす 破な 御り 破さ 0 見え 燃度 す 男を いは ŋ オレ 井雪 れ 長別 82 ば、 去。類於 力》 は j 歌 を 幾い ٤, に、一般を 空がに、 あ 0 限金 は 重 3 0 7 15 なく pu を 肌はが 40 没も 酒等方等破影 書べ き オレ

春が無る句でに降る 7 0 ~ をなった。 は たる 少さ ĺ. 强了 過ぎる 始总 7 て発情なり、 75

て

注意

文は

丸意

0

15

12

. 1)

カン

IJ

芝産

人い

る。

湯

3

⊞€

る

カン

知し 0

6 あ

が

常富

6 C

越 河わ

0

存结

石化

はなかく

ま 3

0

が 3 余よ豊温 < あ る 15 湯がは た オレ 湯ゆ ば げ 13 0 槽机 樂兒 0 TI 漂は 様う カン 0 ts 5 0 \$ 輕電 ち 0 步 身智仰電 -分を居る 别言 を、 17 出き頭を 0 0 鏡言まへ 111:2 11 0 ŋ を 3 中家 支育 を へ抵抗力 開あ け IJ となったな て な執い気 透す 告

同意

Ľ

所言

に存

る

かっ

是意

は

L

1

は

ŝ

春は嬉流湍が縁がは

降かあた

0

7

118

力》 7 て る

15

踏む

足を

のいいなる 掠掌

はな

は、 な

13 8

IF

た あ

ŋ

耳る

間き

す

程法

0

L

40 夜岩

か

0

る

かい

0 そ رجه

しづ か かっ 75 構な

苦くはない。 大言姿を儘き 水きで 有に **沙場き** 着" 部巻に しく あ カン 色気が 0 あ 流流 1 0 0 40 V 力》 ts. でで 0 成程を見るには、 と今後 た調 た 店で る なる な 0 額陰 オレ 松 0) E るる。 背《溜》 りたし て行い ٤ で 0 オ 問題 張 を な は な 訓り フ 思蒙 往宫 ス 11 は成じ 和わ 00 を 沈ら だ。 何恋 -15-生物 丰 人い ٤ 流系 工 テい 4 を は にんだ 色なく B 同等 IJ 2 ٤ オレ 功言 余が 比喩 化的 ャ 7 バ 子にで 82 あ 7 0 0 す カン ŋ 基計 嬉れ オレ 小に浮か 思蒙 な B ī 成世 額智 た 0 d, る 背影ん 平台 考 流差 7 花花 な オレ 2 0) 75 0 る行様 知し 功言 化二 不多 かう が 精 色岩 オレ んだ 12 は 舞言 オレ す 临 御与 だ 何完 1122. から る 人行神 0 0) を る な 佐、成立の 第で 表はなるとはなると ŋ ٤ B 7 た だら 4. 美世 居る 衣い L -J.L 0 L から 15 1.8 的正た 流流 Lit. 0 50 が ち ま 所言 /r.= かい 儘 寫る塩はふ 15 は à, TI 彼れ U) から 丸装で を 相等 \$2 な 时に、女が 只有 撰信 1,40 沿山 と大分、 神流 进" 75 ケキ 共気化は 和此 泉 水等な N 平台 風きり 相信 落りのい 利的 んだ 的事 11 流号難劳 7 かい 色岩 0)

1)

Z.

寸

は

75

酔より

オレ

一なり

温亮

かき

知らか

醉は埋き 6

るか語

8

る。

人

大きを、葉は、

2 わ

٤

あ

た事を 3.

が

な は

あると

す

れ

ば、 i.

霧力

は

是程統 始れたき は、立たて 波な < カン 肩か 柔は る 10 0 が 足包 見み あ カコ 又滑らしと浮く 前き が -6 る。 是程度に含め、 直原 に傾 ٠. なだ ŋ L 傾うから、 凡志 他なの 張なかに 九 7 の教験を、長きられ 中に是程錯雜し 本気の 遊覧か 盛り変れ 也 をきる 線が 少太 ない。 受く の下に い。是程書に、是程書に **=** y に肉が 7 一枚の蹠につりの踵につり へ扱いて、勢いないないない る 下たは、 カン 膝影 た配信 平心 力》 頭門 K 0 張は を、 0 と保つ為に -0 A) 1= 然で、是程 < ば 龙 41 ح な あ 安等 L 6 な 0 5 で安ける でなび 扩充 40 82 れ ٤

解から 見み 出小 だせ

を関すて、化する一種のできています。 を関すて、化する一種のできない。 と関すて、化する一種のできない。 0 0 冥遊なる ば、赤裸 3 構意の 此多 は 申多 妆、 門を激繹淋れ き 11 0 L 余よめに 分定 余は此輪廓の、るけい 通言 を具た 心想像 0 ては唇 悪に気え 裸的 \$ 世 體 へて居る。 問意ほ 0 む 0 6 如是 限め眺まに な めか る 點 کے < 8 が 露骨に、余い 如是 凡艾 六 あ 2 明詩 ちら る 々 から 3 7 居る 0 東京を記るに 時をに 事也 + 力》 ٤ B 事じ六 孙

りと湯を吞んだ 烟りをからなと 拼誓 柱的の と 鳴<sup>な</sup> ŋ カュ ホ 輸送されて なる 聞か -4 ٤ を劈いて、自い姿は 者を まれ 風る んだに 思な 金が は 次第二 く笑ふ女 折 逃記 再場を次第 たる。 風な 角や 刹馬 えし 風を起こし、 線が、 線域が、 線域が、 た に月界 に儘情 自場く 線電電が第二 標の中窓向家 浮う して、 の際点 は階段を飛び 勝き の髪は きあ 横沿 5 城: す 15 ゅ突っへ 遠 がと は、 11 温力 が カジ 遠しる。 廊がに 泉 礼 波な 彩 拉生 摩婆 0 俗学 界割 ALE 香さ 0 4.5 切字 響び 0 た。 眺京 が 0 35 驚いた波 ながぶ 3112 る観り落と踏 こざあ いて、ホ 8 温高 手で た。 捲く < 10 取と 靜ら ١, 2

って、たちんのか 家に論うをきる。 型でも 李 る + か 老9四 の御物 和を あ 五 茶品 製出 何で名は 6 0 0 72 √ 折空 御動 思想 部で若な屋がい 柳雪 50 2 走る が 團 は、 男を は 礼 海龙海 大流 きな紫しき 0 6 余が ŋ 直季 代社 ŋ 13 出龙 中东 ŋ 狭蓝 2 る 五 0 檀花智量 L をに 室と 下の原うか 7 嵇 ŋ 相索 0 角於 机でき 容 あ 毯 15 からいてい いる。 だ。は と真味 それ を 付き 周書 右望 圍 俗言 ر 2 人怎 に挑ゑて ききさ 突っ は ---鐵る と 妙き る。無が席舗 人怎 当 觀り は 背市 流 あ

ががががが 先まかく 切するり 染を近常 器き 6 壁吹る 0 V 具(\* 價 人先 となる N < 排符 值 拔× 戲語 0 7 0 ち 種的 H から考り 態度で 皆談 15 0 あ が 力。 70 Vì 花彩 るでは さら 酸ら あ 続が ~ る面白ない ぼ け る pqz 明治 する あ 0 なが \$6 稆 美術 -如是 隅去 L る 半ば 0 居るぎばか が < 7 弘 とす 0 明のひん 、此流 支い 唐代 草袋 印度から 6 B 0 際に着っ が、一つで のとほか取れた を 0 力》 どう 作? IJ 0 る。 毯ん 0 ってが 模的 -\$ 更納 B とえたを 様う \ \ \ \ 娑婆氣 して は 間意 西に着っ 取上 た。 15 な 世 が ٤ 團先 B 5 座 抜いか 0 ない。 馬ば 4 から 红 日に本党 ~ カン け 男をとれ 大涯 代信 鹿か な 7 へきく 居る所 ル 刑害 用割 茶草 きくて細えると、見て居る なない 気を 水水の がま して見ず 5 た 論わ 長盛の

生性類性敷し余よやとかのし気され、膝掌 の和を除る れて 何はなっ いかい ないた。 を通り越した機の皮の上のは虎の皮の上の 茶彩托克 たならは、 載の 世 せた茶碗を丁寧に机の上に、白い髯をむしゃく の毛を恐い 老さんだのか 0 皮質 < 臀りの 拔山 の形尾 いて、 が

向も御お日ふべ 御神 茶草 は を上 久し 使歌 を げ 振ぶ あ IJ ŋ 2 がたう。 思蒙 5 2 ち ~ わ 御花 L 容 ئے が 大だが 見み きん えた 御二 無高 0 カン

V を

op

らっかなら

ち 庭語 8 女 照ら U. たる今行の す灯影をかい。一段 摩え 段を下 回ぶ 浴がび 色よ ye オレ y たる む る 時等 主政 立た カン L を誰に を踏 なく 0 とは んで、 況ま は、野 オレ L 图 7 ま ょ

to

何を置いなば、 此気 少さ 動き しく浮っ 行う 柔は に就っ カン のが オレ 82 t ٤ き上が習 中家のにの かと見えて、 ては、 北にを、 から 花る る。 7 存だがお 段差 移う 事を 動き 余よ差さ 足管 を覺つ な V. L 視りが は た時、余は し支記 造工文を を 證言 踏む 鋭い に之を得す あい 女と言 石管 0 は天鷲 あ てが解れ る。

に見える を合 カン が な 日代着 意 書題を見出だし わが脳裏を ij る を 間に、 を一 ~ 本大を 能性 たものか、 彫刻で 礼 裸ら た。 作さ すら す かてい を 影はなも 黑多 7, IJ 見み 含んで、 多を雲とい 知し 3 風言和 只な 度 る 惚か 7 湯中 0) 2 薄えなる カ・ 烟点 今党 思想 ٤ あ す ٤ た な たをなた 6 喜 0 元。 が 0 余が 佛当人 IJ L 0 op き 姿だを 暖影 前き 露ろ 5 は な 0 路骨っ 造が 0 あ カュ B が

る

却つって ぞとムふか 然がいたいかられている。 肉を蔽言 が此が らぬ 衣を で、何な うつ 試え くさ ねば 五分にも、どこ迄も なる 出だ 例に を みる。 を ると見えて、 配とす を容 東は は残を減る 12 放け さうとす 彩 得 ٤ 美が 端たに C 1 感だ が、 が、今迄 を、 ば、 々 なし たる -[-見える 招意く なる。 分で事 達ち 飽き変だし 柳意 C る。 、赤裸に 煩忱問 を過ご 5 熟 ず あ L 瑜江 7 7., ٤ わ ぎこ 合いの るが例であ 焦る < 服さ を、其儘に寫す して 3 ( 0 進ん 餘 足力 カン に、技巧 700 出いいるの 時 描绘 3 今月に から を 凡芸 111-5 Ł L -) of the 3 ŧ 解。 書言 で、 裸體 をはいまれ t け なっ 7 人とは きを、十 L しようとする 裸りのが農生が たる 只管 権党 とが為で を 至岩 下げ を、 82 其を 7 が のというから 部に 曲。 隱 -) 、大変にて を、 に、裸 人事に就 人人間 餘よ 0 だと評する くしきも 上分だ す オレ を 観者を記 松門 氣質 吾れ知 附-5 彌は る 15 の世に押 體信 だら 與 痕 から は、物足のなっ かつ からず、 かくさ 0 せん 4 迹 Ŀ 常館 技 にただい 块造 5 VI 强し あ 0 必悪た。 巧智 カン て は る ٤ 賣うで 流 擴言 d, 體にみ は る

L

子は短い客に 随意と 妓生も に一競り なら 1) あ なる 似に 砂ざ 溥 250 ず、 行得 に對き 脚やこく 征 を 時 1-J. CA. 人とに 觀者 る る る裸體美人を以て行ぬ。年々に見る 全党身 都 カン す 會に わ を る 媚二 變 邻人 顧 時 が裸體 一示さんと力は 筋肉に 補心 慮と 0.) を高されるも -}-見み から 1:1 を るの外張 TI が容姿の る な むづ る 元芸 駅前か を 忘存 0 7 如いしてには ンのは 想ら 何等 カン る が 帮! L 7 はる。 1,13,00 排( て、 相点 ない は 手 技 は此方 其方 くざる わが 情等 好空 0) 测点

答

人気のと 絶えず な 此后 今は 室とを \* カン 15 袖き 呼びび が 頭う 沙b 埃克 B 在にす ~ 面党 き上が る 0) あ 起ねこ る る。 b 遮るさ 娉らいてい 烟 る。 0 始じ た ٤ 称 ٤ る do ぎ ¥. 知し 気での夜に 现意 埋息 ょ が 1 如こ は を do 1) ざる 治さ 帯び たる く自じ 0 オレ 力心 るべ たる 神代 様とぶ 姿だる。 を Ĺ 居ら き たる 0 0 服力 あ 後草 は、 ば、既ず た カン 110 塵だ (184)

0

あ

今完

一代藝術

大言

所謂

は

は

文章

心心

須多 文がい

の條語

はま

75 けて、

カン L

朦朧

黑多

かい

电 か

思意

程を指す

部^ 屋\*

虹に

111-2

別か

カシ

して、原白なよ

姿於

が

雲もの

底さ Ł

次し II 濃さ

第に

き

外でがかれて

くとも、何は 柳紫

時で

も居る。

0

御治

镀

さ

つか

鬼に上がつてもい

ムです

あ た

老人が紫檀の書架から、恭しく

取と

いり下ろし

教緞子の古い袋は、何だか重さう

なも

0

-

つて、西洋遺は の気に入るか入らぬかわから かいて吳れなら、 は駄目だ抔と云はれては、 力> 12 事もないが、此利尚 な V : 活の骨を折 骨の折っ

一機には向かな

退屈まぎれに、やつて見た丈です」 中に一寸來て御覽。なに、此所からはつ 所がや、海を一日に見下ろしての 一概海寺とい 觀海寺と云ふと、わしの居る所だや。いよくなから 若い男に念の為ずねて置く。 なあに學校に居る時分、 の原 寺の裏の谷の所で、幽邃 下立 そら、寺の の石段が見える 智でた。 まあ返留 ながら い五六 から、 7

されたかな、隠居さん んも、 きは 「どこぞへ出ましたかな。 せんかな はお那美さんが見えんやうだが よう、恋ら る。 久言い 御物 姬芸 御前の方へ行 3 んと云い ーどう ば

立つて「實は是を御覧に入れる截りで」と話なりというと、こと者人に苦笑ひをしたが、 お那美さんよ。尻を端折つて、草腹を穿いて、利ななる。よりまま 橋の所で――どうも、善く似とると思ったら、はしょる 中足が強い。 んな形姿で、 いきなり、驚かされたて、ハ、 伽さん、何を愚闘々々、どこへ行きなさると、 した。 け やらうかと云うて、いきなりわ と、今芹滴みに行った戻りぢや、確備さん少し 又道具の方へそらした。 「又獨り散歩かな、ハ、、、。お那美さんは中まなど、えば の芹を押し込んで、ハ、、、、 いるか、 見えます 此間法川で礪並迄行つたら、委見 地體どこへ、行つ しの狭 たのぞいと聴く 0 たが、急に 御前はそ へ泥だら しを 可含

一その

何とか云ふ池はどこにあるんですか」と

とおい男はしきりに、

、恥づかし

がつて謙遜す

私のは駄目です。あれば丸でいたづらですし

派下過ぎるかも

知れん

向かんかな。

さうさな、此間の久一さん

0

証為

で

たか 和尚さん、 な あなたには、知日に懸け た事があ を ほんに

なんぢ 砚前 よ どんな現が رفع 哲性に

「一時の 老人は大事さうに微子の袋の口を解くと、小さい、米だのやうだ。どれく一 色の四角な石が、 を水の替へ蓋がついて……」 そりや未だ見ん一 ちらりと何を見せる。

九つ?」と和尚大いに感じた様子である。 きょう とがない 九つある 満茂は いく色合ぢやなう。端溪か 鴝鴿心が九つある 上に春水の 学 で 七言絶句が書か

い器を見せる。 いてある 一是が春水の替へ蓋と老人は綸子で張った薄 ようかくが、書は書き

年の方が上手ぢゃて」 一成程。春水はようかく。 一矢限り杏坪の方がいるかな」

今ける日本 があつて、一向面白うない」 「ハ、、、。種間さんは、 一山で陽ち は山陽の幅を懸け替へて置 が一番まづい様だ。どう 山き陽き かい ・オ子肌で 婚 2 だ カン

」と和尚さんは後を振 様にふき込んで、鏽氣を吹 りはく。 た古いまは新れた

つた所が 達の 沙 魔を 汰た を草書に崩した様な容貌を有して 平常からの既想と見える。 を ちゃしと云ふ。此僧は六 今時日 位來で見よう 十近い、丸顔の、 かと思 るる。老 0 ٤

御客さんかな

老人は首背きながら、朱泥 琥珀色の玉液を、二三滴 清い香がかすかに鼻を襲ふ氣分がまるかり、天液を、二三滴づく、茶碗の底へ の急須から、終を

おとしと何とも しいと云へ ば、低品 蚊とも ŋ 要領 Ć あ を得ぬ る。

淋説

からず

返事をす

「こんな四合に一人では御茶

し

カン

ろ

こと和さ

何ら

は

に來られ 「なんの、 と云へば、 左線 たの 長い説明が入る。 和尚さん。此かたは豊を書か ちゃから、御忙し は結構だ。矢張り南宗派 い位がや 7)> れ る為な か

くえ」と今度は答 此和尚にはわかる 例の西洋電ギャ」と老人は、主人役に、和伽にはわかるまい。 た。 西洋造 点だ探と云つ

は植木外の薬繭の影が暖かさらに取り上げて、障子の方へ向けて

て見る。障子に

居る。

首を曲

げて、親き込むと、本の字が小さく見え

は鑑賞の上に於てい

、左のみ大切

0

0

Ł

は、

わ

ě

時にあ

5 は る様気 ムあ き受けてく 洋言なる do. 0 か。 カン た。 れ it あ わ 0 久一 間始めて さん 0 op

は る。

は

ない

が、好事者は徐程是が氣に

か

ムる

襖室

杯はか

け 好

んも

0

かな。

カン

かける なた、

なら

一とつ報告

思想

「いえ、詰まらんもの 見みた が、 隠に 0 p> 6 け たなら 3 岩な W 男き が か此時漸

若認 「御前何ぞ和尚さんに い男に聞く。言葉から の親鸞らし 見て頂 云から V も、様子から云 た か」と老人 が

池で寫生して居るで、といったんちゃない一 です さんに見附 0 す が、錦が かつた

當の附かないものが、鬼の面の模様にな を見て御覧なさい 三四滴に過ぎぬが、茶碗は頗る大き杯と老人は茶碗を各自の前に置く。杯と老人は茶碗を各自の前に置く。 の地へ、焦げた丹と、薄い黄で、繪だか、模様だ 0 「杢兵衛です」と 是は面白い」と余も所軍に賞 い。銘があ 老人が前軍に説明した。 の低物が多く が、べたに描いてあ なり きあ御茶が注げ か ۷ るから」と云ふ。 つた所か、一寸見 8 た。 V: 茶の最 から、 7 生産を 0 緑底 は

> 領な事で 濃く て居るが、 かなる事、淡水の境を脱して、類を波らい。水はあまりに輕い。玉盛に至つて、 しづく 5 硬さを知 なかへ沁み渡る 液は殆どない。 だ。 .S. はなく、 茶品碗沈 るも ある。 死路として味 8 6 湯加減に出た、重い露を、古の先へ一 を下に 0 ず、結構な飲料である。眠られぬと あらば、 れは間違ひだ。舌頭 普通の人は茶を 0 が四方へ散れば のみである。湖を用ひるは卑し 只腹郁たる句が食道 は カコ 眠る つて見るのは関人滴意の 82 も、茶を用い て、顎を波らす 飲む 咽喉 b へ下たる ぼたりと 0 から胃 ひよと動 と心得 は濃重

老りない。 く、刳り 思なる。 んで、射し込んだ儘、逃れ出づる た。 な感じである。 と許り見せようと 「どの青磁を 御客さんが、青磁を質めら きな塊を、かく迄薄く、 すかして ぬいた匠人の手際は驚く 44 5 0 中には何 見ると春の日影は一面に射 間まに 思うて、出して置きま やら、青玉 も盛ら 0 れたから、今日 東谷 一の菓子皿 かく恣想別正し 路む失った様 が 西洋温では かな。 きもも は

余は

からして觸つても愉快ですと云 隣の者い男に視を渡した。

はすが 貴き器に磨り去るのだらう。夫でなければ、名なとなっます 滴の水を銀杓にて、蜘蛛の背に落としたるを、 たすには足らぬ。思ふに水盂 でも、其質は純然たる文房用の装飾品に の中から、一

老人は涎の出 成程見れば見る程い、色だ。寒く潤澤好にとなる。 合党 と、此眼を見て下さい さらなりをして云ふ 子を帯

と云はんより、質・は、凌をといったとうと思くべきは、眼の色である。 限の色をある。 たんちん ちに凝つて、一桑の雲を起こすだらうと思は 色を取り替へて、いつ取り替へ と云はんより、眼と地の相交はる所が、次第に 人造のねりものと見違へらるとに至っては固める。 0 たる原の上に、 て見るとな 扱かれたるを見出だし得ぬ事である。形容 天下の準品を以て許さざるを得 る。はと云へば一個二個でも大變に珍重さ いて見える程の深さに嵌め込んだ様なもので 九個と云つたら、殆ど類はあるまい。し 結構です。觀て心持ちがい、計りがでいると言を以て語さざるを得ない。 個が整然と同距離に按排されて、恰も と紫色の茶生養の奥に、際元豆 はつと、一息懸け たか、発 たなら、 など音眼 を、 直信

ひながらい 味べで、 久からち に、そんなもの 開き いて見る。久一君は、少々目薬の気 が解るかい」と老人が笑

した。禪師は篤と掌の て居ったが、 介かか の袖を容赦なく蜘蛛の背へこすりつけて、は他き足らぬと考べたと見えて、風木綿は他き足らぬと考べたと見えて、風木綿 で廻した後、とうく之を恭しく り 上走 の出た所を類りに賞翫して居る。 一に記まさん、 一げて、 りやしません」と打ち遣つた様に云ひ放つ は、勿體ないと気が わ からん現れ 余に どうも 返した。余は を、自分の前 此色が實に善い の上で見澄 附 もう一遍丁寧に無 1 まし たも へ置いて、眺め つけて、 禪師に返却 た末、夫で のか、 な。使うた の着物 又表取 光潭

事があるかの一、演多には使 うたなりぢゃ 使ひたうないから、 砂から まだ買か

なっ 「さうぢゃろ。 隠居さん 此様なのは支那

に頼穷 つわ 「左きない 本當に視どころでは わしも一つ欲しい まら か。 どうかな、買うて を見附けないうちに、死んで仕 いものぢ 75 ~。何意 な。時にい 來て御吳れ なら久一さん つ神 カン な 立:

「二三日うちに立ちます 隠居さん。 カン 古田迄送つて御やり」

んからい送ってやらうと思って居ります て居る。 ちや 普段 若い男は此老人の甥と見える。成程どこれ、そここうの人、絵、こうの人、絵、なるないのです一角文さんは送つて異れんでもいっです一番が が、 なら、 ことによると、 年は取つとるし、まあ見合は もら逢へんかも、 す所

は はい、山越しでは難儀 ない。 なあに、淡つて貰 ふが だが、 V. いの問題で行け 廻き 路で、 ば課

居る。 B .... 若い男は今度はい 別に解 退 B 75 6.3 只ない つて

見みた。 一支が の方へ御出で ですかしと会は一寸聞

掘って 集されたの 5 「え」 なあ えいの二字では少し がも 廟の 聞金 と志願 に、あなた。 影が少し 必要もないから控 兵をやつたものだから、それでは 矢張り今度の戦争で から控へた。障子を見る物足らなかつたが、其上 変へて居る。

自ない ららに、 所言 3 る 欄2が がつ 光がり 手、て 周上 が 象がの 園る は 子に 7 IJ 0 あ 木》 اتر 1) 床を荒れ 居る たて き 0 軸で 例告 な 色き を オレ 6 地ちか 0 から は、 る。 が で、造場 か褪せて、 木蘭がふ 際立つ のおれば とよく たの あ 紹思 高さに活け だと思ふ。 字での、 れ 地ち 45 装幀 は落ち 所がが 程度 調言 で 金売 、兩方に突い 巧容描 和わ は 0 して見える。 の工 W ts せり出た り附き過ぎて寧ろ陰りと浮き出されて居り が沈んで 加に論なく いが、 カン 焦茶の 上夫を籠め しさも L る -) てい 張つて居 砂なが、 無な 少等 0 あのの時だの時代だ あ 華は か 軸で んな 避で 0 は 底色 な た

111章 ---祖奉 往.≈ J. 秘点 ŋ カン は 善から 杰 y, 和だ 御; が、 き 首を向む な け 力》 ナー た儘云ふ。 ¥, 知し オレ

漢人の 楽をして 和尚さん 祖練の方 まづくて 拙档 なる HE 苯注 から de 遙かに 「何處だに かの ぶら なら 7 た 日本 L 8 から は、徂 享意 あ 保語 る 頃言 わ 徳い だっ 机 0 學於 位

15 V٦ 只ない きた 上大い るかは ま ŋ 700 は、 は 俗で 82 計 6 ŋ 8 あ 手を 3 から

是記

和尚

さんは

誰な

を

智

は

れ

た

0

力。

15

は

知し

E

5

城为

业

3

程图

0

字でで

Z.

若なし わ い時かし ぎ L ij か。 でに高泉 ぢ 疆! رته 功 ぞ智言 j:\* 学は でも 本级 を、少し稽古 れ i 人と 讀よ ま 賴的 ず、 东 L 手で えし 智なない 」ば 事品 de が 宁 あ W る。 办

御がも、見せ書は 線は悉く 書かひて、 それ 六寸近 15 近いか は 書か の幅は 上之 ے き ら、通例 には も長額 ま 和能の くびがの す。 カン が設定する は朱春 はさも たに研診 が催促す が 上之 0 光づ並 のも 袋 べでい きを を も 0 ち からぬ書體が 正と云つて 取上 0 のはる。 ij 0 時に其端溪も 除け は 厚きさ あ 6 350 皮を其儘用 は が二字語 0 始 L となって ど二寸な配 V: 24 寸え 蓋だに ŋ

が・・・」はないので、御覧の通り、松の皮には相違ないはないので、御覧の通り、松の皮には相違ないは、いいので、御覧の通り、松の皮には相違ないはないので、御覧の通り、松の皮には相違ないである。

と云った。の数は少 蓋だに あま 高に 老別人 ij 何かの 成か 服が 眼的 老りした は 余よ 因是 H 來ん 0 方を見てい 6 あと云い から、 6 5 ただる。然か 書く し松う 7 0 皮質 题色 げ

生は は 成程に見ているです 上えて そ 0 居た 何先 で す 0 な。山野を制は陽野 陽う が廣う いで 山陽が高に居が 手で 時期 庭语 15

ZS° 様う一 オレ れ どう ゚゙゙ヷ さう ま 办 25 こと和尚は忽ま から 1/2 な 世 研せぎ 陽さ こと遠慮 \$ H3 0 0 出さ 分で作 7 寸 な 男を なく ない所は る だ **t**, なら、 り余に特成 0 わ Ł 此 ざ 思慧 せい をよい 0 は b 此方 た つて 0 あ 鱗き カン Ł ま 3 温の 不ぶ さら IJ 温き用き 安宁 か *†*= 思なは 杯を ぼ 作?

様だな」と科倫は忽ち余に特成した。 なくます。とない。 をは少々不機嫌の器に蓋を拂ひのけた。下から なくます。となった。 をはなって機嫌の器に蓋を拂ひのけた。下から なくます。となった。

学ない すれり 點泛 たしら 0 殘空 は 7 刻行 象なれ 7 が 弘 رانى あ して 居る。 -0 あ る。 し此似が る。 あ る 餘室 玄 て走ると見れば、先には ことす た如じ る。 起まを の高さに るがが 中き 残でる に就い 真克 たとひ th 中に ば、其 のは幾ど一 煮染ん から るが言 個は 彫 て人堂 m ŋ 袂時 表 方に 碰 合な -C は、よも 面完 0 で見える。 寸なの 3 時計程な 0 眼り 真を れて、 向宏 を時だ 水学 中に、 を なえき op 是を 一此町塚 背と 水さに掘り まし 黄な汁を 鴝 八 例に し足と終言 本党 德 建に が、縁 特異い の足色 此がの深が底を 医医人 の背せ 下言 を 地か から

から仕舞ひ光讀む必要があるんですし

は一本道で押し合ふのを已めにして、一寸裏へ 然し若いらちは随分御讀みなすつたらう」余 解りませんか

「今でも若い積りですよ。可哀相に」放した鷹 んか。そんなに年をとつても、矢つ張り、惚れ ちですよ」と、やつと引き戻した。 は たの、腫れたの、に 「さう云ふあなたも随分の御年ぢやあありませ そんな事が男の前で云へれば、もう年寄のう またそれからる。すこしも油鰤がならん。 しきびが出來たのつてえ事が

面白いんです く、面白いんです、死ぬ迄面白 やさう。 それだから費工なんぞになれるん いんです」

変語でですか

こを讀んでも面白いのです。あなたと話しをす 惚れて夫婦になる必要があるうちは、小説を初は、 るのも面白い。こくへ辺留して居るうちは毎日 全くです。電工だから、小 舞び窓讀む必要はないんです。けれども、ど てもあなたと夫婦になる必要はないんです。 をしたい位です。何ならあなたに惚れ込ん さらなると猶面白い。然しいくらは 説なん カン 8 から

「すると不人情な惚れ方をするのが豊工なん

「不人情がやありません。非人情な惚れ方をですね」 かどうでもいいんです。からして、御籤を引く するんです。小説も非人情で讀むから、筋なん んでるのが面白いんです」 やらに、ばつと開けて、開い た所を、漫然と讀

白い事が聞てくるか何ひたいから らつしやる所を、少し話して頂戴。どんな面 文の價値もなくなるぢやありませんかし 一話しちや駄目です。繋だつて話しに 一成程面白さうね、ぢゃ、今あなたが讀んで入れたい。 ホ、、大ちや融んで下さい」 しちゃ

るとすれば正にこれであ 讀み出した。もし世界に非人情な讀み方があなった。 とに應じて、例の書物をぼつり~~と日本語では、ちょう 「情の風が女から吹く。摩から、眼から、肌から、肌 い」ちやありませんか、非人情で一 英語を日本語で讀むのはつらいな いゝえ日本語で」 易 一興だらうと思つたから、余は女 る。聴く女も聞より 0

> 減ですよ。所々脱けるかもつれません の血を走らす爲か。――非人情だから、い、加 ポニスを眺むる為か、扶くる男はわが脈に稻妻 なか、芽をもないない。 御都合次第で、御足しなす

つても構ひません 「よござんすとも。

男と共にエニスに去らばと云ふ。エニスなる 消えて行く。・・・・」 ドージの殿樓は今、第二の日没の如く、薄赤く は、風に吹かるメリボンの幅よりも狭い。女は 「女は男とならんで敏に倚る。二人の隔り

其御殿が今でもヹニスに残つてるんです」 人間の名ですよ。何代ついいたものですか 「それで其男と女と云ふのは誰の事なんでせ 「ドージとは何です」 「何だつて構やしませ ん。背ヹニスを支配した

一誰だか、 に居るところなんで、 るでせらし いでさあ。 「そんなものですか いのですよ。今迄の關係なんかどうでも 只あなたとわたしの様に、かう一所は わ たしにも分らないんだ。夫だから ね。 その場限りで面自味があ 何だか船の中の様です

「船でも間でも、かいてある通りでい」んです。

·吹く。男に扶けられて軸に行く女は、夕暮の

カン

外に、修等の價値を、人生に認め得ざる一書工がも知れない。而して其書年は、夢みる事より ある。 年の腰に吊る長き劒の先から烟となつて吹く 湧くは温泉のみと思ひ詰めて居たのは間違ひで 潮が今既に響いて居るかも知れぬ。運命は卒 動脈から迸る時が來るかも知れない。此青wanger 曠野を染むる血潮の何萬分の一かは、此青年の の後裔のみ住み古したる孤村に迄逼る。朔北の る。其鼓動のうちには、百里の平野を捲く高き の隣に坐つて居る。耳をそばだつれば彼が胸に 然として此二人を一堂のうちに食し 老人は當人に代つて、満洲の野に日ならず出 其他には何事をも語らぬ。 現實世界は山を越え、海を越えて、平家がとうせかないまって、海を越えて、平家 鼓動さへ聞き得る程近くに坐つて居 たるの み

九

余は、三脚儿に縛り附けた、書物の一 「御勉强ですか」と女が云ふ。部屋に歸つた て讀んで居た。 一册を払い

御這入りなさ 女は遠慮する氣色もなく、つかくと這入 い。ちつとも構ひません

妙な理窟だ事。仕舞ひ汔讀んだつていゝぢや勢。りく

る。 坐つた時、此頸と此半襟の對照が第一番に眼におった。 あんびころり たちだち くすんだ牛牛の中から、 あざやかに、抽き出て居る。女が余の前に 恰好のい い、頭の色

ついた。 西洋の本ですか、六づかしい事が書 いて ある

せら ね

ずやや なあに 何が書いてあるんです」

んです さらですね。實はわたしにも、よく分らない

一夫が面白 夫で面白いんですか」 勉强がやありません。只机の上 ホ、、、、、 開いた所をいい加減に讀んでるんです」 そ れで御 知べんまっ なの へ、かう開け

一何故って、

いんです」

0

白いです」 一餘つ程變つて入らつし 「初めから讃まなけりやならないとすると、仕 「え、、些と變つてます 初めから讀んぢや、どうして思いでせう」 び遊れまなけりやならない器になりませう」 小説なんか、さらして讀む方が面 やる 0 ね

ら、わたしだつて、 ありませんか 一無論わるくは、 ありませんよ。 左様しますし 筋を讀む気な

何か讀むものがありますか」 「筋を讀まなけりや何を讀むんです。 余は、矢張り女だなと思った。 多少試験 筋の外に

やる氣になる。

「私に きでもなささらだ。 ですねえ」と判然し あなたは小説が好きですか 」と句を切つた女は、あとから ない返事をした。 あまり好

ない 一小説なんか讃んだって、敵まなくつたって 好きだか、嫌ひだか自分に 」と限中には丸で小説の存在を認めて居な 0 す カッ も飾らないんぢゃ

験をするのは此所だと思つたが、女は つて、いく認ちやありませんか。 讀んだつて、いと加減な所をいと加減に 「それぢや、初めから讀んだつて、仕舞ひ さら不思議 しも動かない。 「だつて、 どこが?」と余は女の眼の中を見詰めた。武 、あなたと私とは違ひますもの」 がらないでもいるでせら」 あ 女の昨は少 なたの様に

すね」と際どい所を漸く立て直す。

ちや昨夕の風呂場も、全く御親切

日の振袖なんか・・・・」と言ひかけると、 「あなただつて嬢ひた方ぢやありますまい。時 何か御変美を頂戴しと女は急に引える様に云作が写り、ますと、えなまいます。 ホ、、大變非人情が御好きだこと」 動いても大丈夫ですね 非人情でなくつちゃ、からは動けませんよ」からという

上げたんぢやあありませんか」 「見たいと仰しやつたから、わざくし、見せて 何故です」

山越をなさつた畫の先生が、茶店の婆さんに

わたしがですか

のか、一旦機先を制せられると、中々隙を見出 又真向から切りつけるが如く二の矢をついだ。 わざく御報みになつたさらで御座います」 段々旗色がわるくなるが、どこで盛り返したも も駄目ですわねえ」と嘲るが如く、恨むが如く、 「そんな忘れつぼい人に、いくら質をつくして 余は何と答へてよいやら一寸挨拶が出なかつよって、これではないので 女はすかさず、

と、わざと大きな聲で聞いた。その手は喰はな き直つたが、急に思ひ出した様に、 と口のうちでがかに該みずつて、又会の方へ向 額を眺めて居る。やがて、 こしもなかつた。女は何喰はぬ顔で大徹和尚の日もなかつた。奏は一座で、窓はないのである。 と出來る文先へ出て能し、いくら出ても何の利と 「竹影拂階塵不動」 何ですつて」

事を云ひますね よ。禪坊さんなんてものは隨分譯のわからない た池の水の様に間滿な動き方をして見せる。 「西洋竈で唐紙をかいてくれつて、云ひましたはまざる。 「觀海寺の和尚ですか。肥つてるでせら」 「其坊主にさつき逢ひましたよ」と地震に搖れ

知りやしません。日を利くのが嬢ひな人ですね 「それだから、あんなに肥れるんでせう」 え」久一君です」 久一でせら」 それから、もう一人若い人に逢ひましたよ。 なに久一君文知つてるんです。其外には何も よく御存じです事」

は不同類を上げた。女は存外にかである。

爺りに女としては思ひ切つた冗談だから、余 繁

私は近々設げるかも知れません」 身はまだ中々投げない積りです」 身を投げるに好い所です」

ら・・・・」

どうも濟みません。御禮に何を上げませう」

か 一なに、遠慮して居るんです。まだ子供ですか 一子供つて、あなたと同じ位 ぢゃ ありません

よせばい」のに、呼ぶものですから。麻痺が切 てやつたんですが・・・」 れて困つたでせら。私が居れば中途から歸し が、今度戦地へ行くので、暇乞に來たのです 「ホ、、、さらですか。あれは私の從弟です 「こ」に留まって、ゐるんですか」 「い」え、見の家に居ります」 御茶より御白湯の方が好きなんですよ。父が神幸 ちゃ、わざく御茶を飲みに來た潭ですね

いて居ましたぜ、又一人散步かつて」 「あなたは何所へ入らしつたんです。和倘が聞 「え、鏡が他の方を廻つて來ました 行って御覧なさい」 その鏡が池へ、わたしも行きたいんだが・・・・」 遺にかくに好い所ですか」

何故と聞き 一普通の 人情な所がないから、些 小説はみんな探偵が發明 き出た すと探 きますま 傾ぶに なっ 仕舞ふです とも たも 趣想 0 がなな つです

作の行う こと立つ。途には最も高 た心地である。 ず。 ぢ 沈んだと女が云ふ。ヹニスを去る de ずにないますって 男は女の手を把る 風の如く自由である。 石の空のなかに 續い きを 何から 圓き柱が、こと、 7 く聳えたる ま 鳴なり 去れど隠れたるヹ なせら。 طه まぬ弦を握 大から? る女の心は 鏡樓 が かし 沈ら

原なら少々略しませらか なに是が非人情的に聞けるのですよ。然 あ んまり非人情でもない様ですね L

たな。どうと れからと、えいと、少しく六づかしく わ なに私は大丈夫ですよ たしは、 あなたより猶大丈夫で や讀みにくい なつ 7 そ

> 見み上流 はつれ めて 非に女を救ひ出さんと思ひ定めた。か る たはりたる、 と女が云ふ。一夜? んです ŋ 「女が云ふんですか、男が云ふんですか」 一滴の血に 一男が云ふんですよ。何でも女がエニスへ節 電よ 瞬時が大濤の如くに揺れる。男は黑き夜を たくないのでせら。 男は眼を閉づる。 みに げながら、强 0 なし、幾夜を いる加減に こくけ 似たる瞬時、女の手を確と把りた 男の記憶には、かの瞬時、熱き れば 真夜中の甲板に帆綱を枕にして横 ひられたる結婚の淵より、是 御3 重き やりませら それで明が慰める話な 略 ねてこそと云ふ と男がきく。 L なさ -この一夜 < く思ひ定差 と限金

可思議の千萬無らぬ様である。 「女は?」 の千萬無量——何か動詞はないですよ。どうも句にならない。 一女は路に迷ひながら、いづこに迷 千萬無量 動き詞し なんぞ入るも の千萬無量・ 握は れで 0 で で発行く人の如う あとが一寸讀みに す 夫で愛え 6 せら - 只不可 へるかを知 如く、只ない カュ ですし 思議さい

曲がつたり、

くねつたりする。

然しどり變化し

ても欠張り

明かに櫻の姿を保つて

ゐる所が

を見合はす途端に て山の樹が悉く鳴る。思 加に、初の上で 動類に 活けた、 はず飲食

> 五の身軀で きをし んだ女は、膝を崩して余の机に錦 格は が、ふらく 7 一羽の雄子が藪の中な がすれくに動き と搖れる。「 く。キ、 地北北 から飛び ・」と飲い物は 神野かいる。御りかいる。御りかいる。御りかいる。御りかいる。御りかいる。御りかいる。 出だす。

余の館と女の顔が觸れぬ許りに近附く。細なりとなる。 なない ない からだを擦り寄せ がら吃と云ふ。 一非人情一 焼き 穴から川る女の呼吸が余の髭にさは が一と余は窓の外を見て云ふ。 ですよ」と 女は忽ち坐住居 だを擦り寄せる。 居を った。 い鼻を TI

0

のたりと てゐた山櫻が、水と共に、延びたり縮んだり 合に用ひられるのだらう。関議に動くと云ふ語がある 線を描くのみで、碎け 0 岩の囲みに湛へた春の温温」と言下に余は答へ 波がが 底から の鈍く搖いてる 動きく 0 だから、表面が不規則に曲 ゐる。地盤の響きに、滿泓 た部分は何所にもない。 の水が、驚 る 落ち すれば、こんな場 いて影を醸し たり

ら云ふ風に動か 人に間は といつは愉快だ。 もさら云ふ風 なくつ にさへ 綺麗で、 ちや面白くな 變能 て居れば、い から あ 0 3 カッ

非常に

面白

章)

日

勘

定

無也

82

2

な

0)

20

3

たと、 底 余は T 余は 死 から 來る。 ち 15 籍二 ち カン 程度 2 心之 地はり 上が 切き め すぐ消え つ 0 っては 長祭 0 れ 75 を 5 込= す 45 調さ なと云はい て、草の 來る。 んでやる。 ち が、 なると思っ 今に 繰 南な きて 明あ ŋ すぐ消えた、 返か 居ね す から、手 40 0 0 る TI 7 に動きの 山河 カン 力 すべ と泡ぎ 乔尔 O V L 0 つて 思むひ 7 石化 \* 6 見み を一た 眼め が 居改 る 0 が

取じか 0 カン 今を度 其作 ij な 箱ぎ ٤ V Ł は は 思想 1) カン な 子儿 K 2 を 切 爪先上 音を を置っ Z に格 つって、 もら が 0 な た虚右手 抛げる た。 け 10 H) 身體が 此あ れ 吹さ 命に ば、 かなる て居る 向で見ている か急に塞く は る。 真然 30 何 岩田館 無なく が 頭藍 る。 dy. な 0 な 0 る なる。 も、輕いた 上之 げ は か つ 気象の 決け 0 ~ 15 る 葉はは は 0 L 給本 向扩大器 7 ぼ 冷や 南

萎ょ言いい。 70 寄せて、 氣を奪ら 黒ずん 持ちち よか 吹さば、 手でに 6 落って 0 を Vo 数す 椿聲 B 感か る。 op \$L は 力》 11 出で 妖女 れぬ 所き 眼め C 然上 ح が カン る 0 が の雨き 幾百年 かする。 を醒さ たと 花装 1= 限に入 が あ L E だ、海氣のある、 カン しら 眼め さきら 艶なる 月下の海棠に 0 はれ な いんだ弱ないない。 7 れ ŋ まりつ 思蒙 姿态 が つて暮ら な たと に人を招く 製花 唯於 附っ る。然も を底さ 林豆 82 40 は 0 0 あの色の色の た。 間に、 ば 無主き け た 悟堂 子を 余は つと ば 霜き 90 沈んで 時 0 持つ 派は 何交 かと云ふ計 た 心する。黒名 手中 非少 恐をろ 持つ 嫣然たる 燃え立た て 0 だ 余は、 ぼ 深み 人に如ぶる 顷方 人などめ 様子 て、 採山椿 た 只た 花 カン 居る は 渡く ŋ L 憐食 7 0 力。 既を 1.3 味を 色は 赤ではな は、 15 2 れ る E え」、見 0 落 部 な感じが、 を見か 様うで L カッ る。 0 なる ŋ がた。遠流 毒ぎ は 只ない 奥に、 唯たの 服め 延幸 たく で 46 え は を 態 悄然 で る 40 血はなる がでは 度にい 元なけ な ば & 思想 V 0 82 あ 言ふに たが最高に 向陽等の る つと を釣っ れ程と ば す ٤ は な L る。 うが、 も近は 程管 い氣を る 0 H して れ 吹き ٤ れ ts ば ŋ 好き

0

6 人とた 0 ő 心質 囚ら人 を 0 血方 カジ が、おいか 15 す る 如言 人 < 眼的 種異様な赤であ を v . けったのでか

落 居 る 赤まちる ŋ け 落都 る。 ら、 な た。 ¥2 カン 0 0 L 展る ち 見<sup>み</sup>て 間之 出たち L カン T 脚とて ばら 人などがな た。 居が未み 落 湿い 邊た 0 北 L あ な いるの ん。 -}-れ ISS < IJ る 練九 < あ る 6 カン 20 地がはの今 幾百論の 別為 所言 B が する だら 7 0 ts な る 枚至い 様っに 知し 腐 沈らむ 90 な ٤ ち が は 際言 千 5 5 れ 0 1 でも 0 4 を ٤ 限光 て落ち 格の 华沙 一、落物 ٤ 何怎 崩 又ま 動き 82 事是 ぼ 離場 カン 泥気に たく 少少人 老於 0 ٤ ぼ 82 れ 後にい ち IJ 倾 る る たの え なっ る ŋ ٤ 赤索 ょ d. ٤ 水やに 静っ た。 ねるう 報 る ŋ 赤葱 0 き い様な気が、 々〈 埋き カン 落むは カン が は L 3 0 ち 只是 奴骂 落ち 力。 水学 が 度とか カン 4. 此方 が が、 0 ٤ 0 0 た フトご 思心。 上され 底で 又等 É が す カン 玄 あ 人 mE に浮っ 元 李 ぼ B 雕芸 0 0 色が溶さ ŋ た落 を 0 沈ら たり た 花裝 あ カン れ 平地地 年》 を 途か 機大き 15 知し 亡 か ま 水かっ たま は決ち る る

で浮いてる所ぢ 生して浮いて居る所 が 身を投げて ないんで 浮う をー 4 7 居る すー 特麗な書にかいて 所な やすくと独 苦

女はすらりと立ち 入口を出ると 上が る。三歩にして盡く 顧ってにこりと たでせら

二股に岐 當等が ひ重なつて、殆ど音を立てずには通れない。 池谷 まつ 0 の縁には熊笹が多 鏡が辿り 間恋 々に 0 から見ると、池 のりあ 办 降りて、向う れて、 82 來て見 が自然の儘水際に横たはつて居る。 る あるいて見ると存外小さ 伏を不規則に連ねて居る ま 36 終るか一應処 0 る。 多い。 づから鏡が池の周圍と かも名状、 只非常に 0 の山鷺 水は見えるが、 ある へ登らぬうち の所は、左右から 0 つた上でない 不規則 裏道 の、杉 ながら どこで始む たる。 0 と見り を打っ 間蒙 生物

た下草さ 定ち として、 が 0 L が 切 うら あ れ あ 3 る。 7 かな春の日を受けて、 割合に枝の 電話を の淡き影が ま 繁ま がだ春 中の芽を吹 、ちら い所は、依 萌え出 9 7 然艺居在 -C:

れば、 足がとまれ まるま 奇き ٤ 乞食と間違って、 ければ巡査が追ひ立て 俸を排ふ 所である。 る 想き日に其物の様 のは、幸 すぐ電車に引き殺さ 様に」と形容し に見える の主流 福な人である。東 から思ふ途端に余の足は は眠つて居る感じである。 厭に 掏摸の なる迄そこに居る。居られ てる。都會は太平の民を一般される。電車が殺さな た西人の句は 親分たるな 不言 でそんな事をす 探偵に高 は到底あて とまつ 天元 來 いだを

寸手

誰も苦情な 様の練りない所は 井ねを 然だとし こならば、 余は草を茵に太平の尻 して、経 然の な輕薄な態度はすこし で限中に置かぬ ない代館 て古今帝王の權威を風馬牛し は を持ち出す とムに 五六日斯うしたな あらう。自然の徳は高く りには、人に因 ある。 もの す を 泉道がか を も見み 無邊際に樹い 四つて取扱 さきと こそろ 5 いくらでも せなな は ŋ なると容赦 ない。自然 動 ŋ 扱 ٤ カン Vo し得るもの、 ない ひをかへる 卸剪 して居る。 岩崎や L 0 た。 0 ح 未み

い。何百本ある

カン

る。 ゑて、 天元 を招くより ならば、 世は公平と云ひ無私と云ふ。 0 獨立 秦小 其裏に 日に千人の小賊を戮 は、関を九畹に遊 起いい 徒らに する方が遙か Ŗ して、 1 左程大事なも E 地を百味に ン 滿是 得策で 0 の意 樹

0

ない。 花を彼等 つた。 席をずらいた。 ざ、鏡が池迄來はせ 水学温等を吹き水学 然に池け がつい 烟がが 何だか考へが理に落 をシュッと 水につく こんな中學程度 出た。 敷島を た。 のなかに、 いて見る。 様な細い烟を吐い かせて 燐ガは 屍に培養ふがよから のさ 擦る。 段々水際汽車 なる 力。 きを附けて B ほど、 ながれ込んで、足を浸せば生 短衫 程度の觀想を練りにわざ 知し 手に 度の觀想を 力。 れ ちて ると云ふ間で 吸<sup>す</sup> つ 出て 草皂 吸す は 0 一向かっ 見る。 なか たん 0 あ 7 つたが火は見え だなと漸く気 みると、鼻か 際で、 で、 っまら 余が茵は天 L なく まる。

6

細度 長奈 眼め ば 誘心波 な と云ふ 0 い水草が、往生し 属く所は左迄 なら 水马 0 より 0 原家く 底に沈ら 外に形容 を待ち 事を知 80 深刻 6 百年待つ一 すべ つて さらに オレ 沈んで居る た此水草は き言葉を 居る る。 もない。 ても動き 漢もの 知ら 余は 動きく 草色 なら

めて

因果と申しますか、

どらしても

一所に

「なんでも昔、忠保田の嬢様が、身を設げ「徐つ程古い書からか。成程」 なんでも餘つ程古い昔から一 カン どの位置 から?

分からありますよ 志保田つて、 あの温泉場の カ>

|御嬢さんが身を投げたつて、現に漢者で居る|||場の

ぢゃ

の嬢様が あの嬢さまちやない。ずつと背

「その背 ずつと昔の嬢様。いつ頃 なんでも、 の嬢様が、どうして又身を投げたん 徐程書 の嬢様で・・・ かね、 それ は

嬢様であつたさらながな、旦 一その嬢様は、欠張り今の嬢様の様に美しい 一州様

うん 梵論字と云ふと虚無僧の事かい」 ち 其梵論字が志保田の庄屋へ返留して居るではない。あの尺八を吹く梵論字の事で御座ん その美しい嬢様が、 ある 日、一人の梵論字が來て・・・」 其然論 調字を見染

> なり たいと云うて、泣きま L

は難にはならんと云うて、とがく、追ひ出しま L 所が庄屋どのが、聞き入れません。然論字と言していると た

た

が池と中 か申し傳へて居ります りました。其時何でも一枚の鏡を持つてゐ ら てこゝ芝來て、 「はあい。そこで嬢様が、梵論学 其虚無僧をか 身を投げて―― まする とうく、えらい騒ぎにな あの向うに見える松の所か よ。 大で此池を今でも鏡 0 あとを追う たと

からー 何度だ なんでも餘つ程書の事で御座んすさうな。何代位前の事かい、それは一 まことに怪しからん事で御座んす」 える」。 ぢや、身を投げたものがあるんだれ一 12 は こく限りの話しだが、旦那さん 大流

少し 一全く祟りで御座んす。今の嬢様も、近頃は 變だ云うて、皆が難し

はどこでとめてよいか分らぬ。岩の高さが一丈鬼渡す。松と、笹と、岩と水であるが、偖て水

どこでとめてよいか分らぬ。

あの志保田の家には、代々氣狂が出來ます一

御座んせんかな。然しあの御袋様 そんな事はなからう一 方: 失張り

あり

一丈ある。熊笹は、

水際でとまら

た

少し變でな

ちにゐるの

5

向う側の景色は、 を見て、口を閉ぢた。源兵衞は薪を背にしてよる。と余は煙草の吸殻から綱い、烟の立つ 恋をかきに來て、こんな事を考へたり、こん くえ、去年亡くなりまし

今日は業理にも下統をとつて行かう。幸ひ、来つこない。新角繪の具箱送持ち出した以上、来つこない。新角繪の具箱送持ち出した以上、水では、何日か、つても一枚もにな話を聽く計りでは、何日か、つても一枚もに を懐にした女は、あの岩の上からでも飛んだ つて、学分以上水の面へ乗り出してゐる。鏡 の大きな松が、著薦にからまれた幹を、斜に振 き出して、濃き水の折れ曲がる角に、嵯々と構 あすこでも申し器に一寸描から。 へる右側には、側の熊笛が断崖の上から水際迄、 三脚儿に尻を据るて、書面に入るべき材料を すの隙間なく選生してゐる。上には三抱へ程 一丈餘りの蒼黑い岩が、真直 のだらう。 あれなりで略纏まつてゐる。 K 他の成から突

は大浪祭 理りに 長とし を選 を種類 てを打っ 以いち は 迄は気が附く ない。 オレ ね ら、どう な ŋ かい 又煙草をで 出 いて も落と して、 を \$6 が 15 明為 3 0 永久といふ 1) 雷公 打 那美さんが れ 0 で V: 表令 ラ どうだら 水に浮 して も れ 情智 ば 1 だらうと る器に 屑ほ す。格が長 カン カン 一枚の板子の 0 C. 70 ŀ け ٤ 化 権の下に浮 うち。 は 国意 カン 舞ぶ 指を 從な どこ ij か る かい 駄目だ。 なくつても、 昨日冗計 てお だら 物足 抔はどうで 行 35 思想 のう 0 が物足ら 那な 創館 0 嫉ら 7 カン とようてす 人院 しな の様に 7 を 美さり る感じ あ な 妡 な 出地 0 談に か 苦い痛る 雪 0 見る カン 7 を W 寄 ら、 かせて、上 搖れ は、どう な借り 8 を な 0 カン あ 0 さら 也 In がか 想像で 落ち 物品を 無む は 構なは あ 0 額於 れ オレ 元息 0 容易な へ込む に嫉妬 **哈**% ラ た言葉が、 な ラ云ふ心持 カン が 0 オ どうも思 に氣樂 るにし て、女な 13 B からなき だら ては 500 で人間 番光 妬 な 似 事を 吾れな 加沙 を いと 温。歸為 合适 意意

書は成就するで 恨では除りなる で物足 ぎる。 見みら 勝か 7 活动 たうと 7 漸為 る れ t 竹悪 物きに る B 6 C 焦る カン ではない 0 ぬのであ が除ら なら は 俗答 は全然調 スの間字に どう だと気がい 八 0 C 人を馬 ない情勢 な 0 ts ふいい 76 あらう。 だら 学の 41 Ĺ る。 那な 的音 る 0 和わ \$ で、 美 いか。 のも 鹿か ä あ み C 色名 3 0 附 あ 破雪 ら 6 L 0 0 15 N ある Ų, る 怕等 恶 然か 0 女のなんない る。 南 は かも す B 明ら なら 0 ٧, れ 200 る 考於 表 嗟 0 恨意 神歌に た瞬時 多は は 額當 微び 7 を診 ば 0 既笑と、勝 居ら あ 衝動動 格別 何い時で たする 光も近 れ文で 0 れ 過す 一段充憲 5 て居た。 恨る る 7 ちに \* 情緒 で 仕し只な舞きの た 0 、そと き人に は、 れ わ 舞生 が は が L 御為 つて出 カン

ます」と

源兵

衞

は

荷を

して、城上

腰门 かっ

を

を屈か くる を りと光か ょ 載っで が か で見み める途端 い御天氣で 0 崩ら せ Z 隣のは IJ れ くと足音 た様う 0 熊鉾 見" る から に、三尺帶に落と だ。 四 な 男をと 十恰好等 ٤ と手拭をとつ \$0 カン が IJ かと 筒袖を着っ 6 する。 で観か の選出 來たの 海 0 胸意 様う -5-L だら が対 た 裏の 1= V 万里 挨り 馴なく 男で た館 圖 が 秦江 わ あ 0 作也 る。 は る。 刃は た が 7 薪事分ぶ U° 腰记 7

開高 旦だが け 7 あ B 當為 を 描 弘 書 き カン なさる う ٤ カン 余よ 7 來て見たが 繪の 几个 箱に

淋し あ 41 所言 此治 だ 12 計な do 思想

降らあ 元子 は あ オレ 0 5 0 な z ま かっ h 御前に う 0 てて、 ریم とに 縣部 因 1112 あり の時 新を 中意 の馬子 1} 切つ 御二 ME 旦が 3 红 城 h あ、時で だ L たろ 12 护

だか 17 分がら んな る。 煙な草 所を毎日越 ない。 一人を 余は 越 す。 す 1 F を借か 南 4. 大統分 L 7 0 だ だ。 cop 12

なあ ä ませ ん。 三さか 馴な れて 15 22 一返、ことに ま す よ る 大に毎日は越 ž 四川山位

なり ま

「四月に一 返だで 御 免公

置がア きま ハ -}-0 馬き Y, が 不高 憫先 + かい 四土 110 1100

それ程 そ だ ね ge 池片 でも は徐程古 ないんで o che も N

12

全體

何

時つ

頃湯

カン

ŋ

どら

自宣

分が

よ

n

馬拿

0)

方は

が大事な

带 あるんだ から あ りますよ

ずら

世上

0

中意

は

つと

毒药

々し

世

を以ら

左も

響の

如是

< 風かせ

1

得て

る

Ŧi. 0

年次

き カン

0

浮乳世

る に世よ

3

わ

るる。

カン

そん

面言 N

15 だ

多茬 限警 2

面党な

積等

近路つ

る

3

糊 た

王

樹ン

0

3

瓜生

程は

黄

瓜豆

子山

此山寺

頭多

來

たら

IJ

八

0

面高

を曝ぎ

T

居る ま

る 0

な

6

埋

7

**ある** 

事を木での開い 問ら 主 余は 段だとき 扱ってく 庫くる が なと、 0 出世 其時に 間に てく だか Vo 所は 0 北た 余よ 頭を 來 0 拾て なしと 作 れたか 0 0 心なるかる は と心怨 成程輝僧は L が は 対き 境が 主が 内だ 氣に が た。 余は ŋ ŋ でらら 山門を這 あ が 其言語を り立て振り は 主 入っ 5 0 少さ 居た 思な を無見に は れ て、 知し 直を る 面白 しく た 6 、こんな酒店 送水 ち か つ 、先を越さ 0 入い 處二 6 7 感じ て、人影 何先 で Ç 0 主 ٤ ŋ て あ 只是 ٤ て、見る 云い 7 何浩 答 は 3 度と あ 内落に、人を た。 坊等 出い 行つ 下於 Ti \$ B 0 主 れ 課 は 振り 気が あ 世上 鉢塔 九 姿だ た は 0 0 75 ŋ 0 0 ささる は -0 を移 同時に す 返っ カン ま 中容 水味で、 から 取さにりって な 75 の鉢質 れ 時はく あ 中 時 て 違款 2 主 0

出でいく 人是 定等 日本も が針 手で 5 7 猶僅 た、 な て が 200 年や 0 立浩 ~ して V をし 控弘 Z 前 云ふなら、 を立た が、 つ、 \$ ある ح た < 人是 0 配 運 る 0 82 つ、 後 出で ひ 0 が を 0 ち ٤ 0 7 せと云い 處此 0 幣力 云い 只な C る 盡 0 水 いく 0 來き が針 機儀だ。 た れ が V. 0 きだらら 方は て、 ٤ 探先 たと云ふ ts. 0 つ、 V 0 カン 方針と 人ださ 16 賴多 偵ぶ 5 ٤ 10 御超 ば \$ み を U す 参考に 前き だと 人是 B 邪岩 だと 0 る ح ひ 御前 は此 0 け た、 世 計がか つち 0 0 燈 思想 て、 たと 5 ¥2 邪岩 ŋ 15 は庇 を 3 事是 魔に L 0 2 る \$ 75 を教 人公 て、 7 0 6 不少 0 3 V 脏 る。 を 方は < 0 さら を な は た 分な 75 7 N け ず 金比 ٤ 0 ٤ ~ 0 る ζ る。 さら が針は差 たと 5 Ti 云 る る れ は な は人々勝 0 C んで つたら 默を 屁~ ば 0 V. 0 前き 方は して 云小 ば 0 0 を 猶強 勘な 3

針とが が針 つ。 る ば 興 を てず か 以多 3 L 不るを以て 0 て対針 P か るる。 を 0 あ て、美 U-得なな 誰だれ る とす 0 7 V 迷点 け を 方は針と るる。 て 感に L 勘ない れ る V ば 0 句〈 とす 春 8 は す 得之 なら を得う 0 實際 禦 夜よ 15 0 0 75 6 方針なで 高何だ は 所言 ば、得 40 人身攻 何先等 是記 方 が真正 から 針於所言 興 ば が 學等 興 から 來 金十九 ap K 0 立た方法去 方法 0 れ

7 あ る 觀ら 海影 李 0 石地段 を登録 る 0 は階級 緣 放言 暖き 0 方は 到光

る。 何に にもはは な 其であかけ 萬意は つム 否は撞しで カン を 云 仰数なかる 本步 石化 た。 i 雨また 0 5 3. 0 op た。 たる 堂 Ľ を んで 垂 Ope 山え って、 を参加が 6 整た نے 0 12 7 岩路 居るら 生地 即で座 落智 2 6 B 0 居る が、 数さ -0 を 見えぬ 鳩生 星が ち 列為 根如 庫< を顕き で 0 15 変に 1= 瓦がたら 已中 所に、 の月子 る。 點々見える。 摩克 B 脆後に L 坦力 行誓 8 衛至 から が 5 0 通ず 絶ぎく 高な にす 儀よく 0 が落 革をで 7 カン ち 0 向宏 0 る す 妙鸡 きり V 端 力 句( 5 所で、 る な影響 ち る は 春雪 7 る は そ 4. る一筋道 を 方針 所為 た様う 總記 10 0 姿がで 無t て、 並言 た 7 まは 列門 鬼だ 2 論 0 る。 がだと見ず に行儀 を立た る から カン カン 誘 -あ カン 0 な 気に の右側 念然の 列門に 石等 B カン 師管 2 7 4 あらら。 0 知 K 磴ら 台南 本学堂等 上志 tz 如是 を 並含 よく れ 11 下に 登は 6 < 居心 U h 82° あ げ + 並なる。 0 ŋ 0 6 た る 鉦沿 見》 ŋ 2

< な 而是 だらう。 が 0 つか を見詰 書 細長い。眼に寫った女の寸法では到成牧母なる高さが、見上げらる、文、影もかなり どう工夫をし になって居ると ない さうして、是が書だと人に見 0 中海茂り だらう。 0 水底芝 只驚かせる丈では話 暦の事、實物をやめ 水き 驚さ んで 数 のだらうと、一心に辿 カン カン 世 る て、水の なけ ٤ ね 松に んせたら驚 ば詰まら まらない。 中ない て影文指 ま 影かが

して漸々 水等際語 余の双眼が今危殿の頂に 出毛 余は水面から眸を轉じて、 に脱ま 線を移して行く。 潤澤の氣合か 實物と見比べて工夫がし 々と登つて行く で、 ら、数皺の模様を逐 0 織される たき やら は 83 めて居ては から次第に水の上 たり そろり 00 ĩ したるとき、余は て見度 畫 必用り 筆さ とうべつ 詩めて、 向弯 光から、 政と 一時味 計べ のだっ ŋ 15 落ち 10 75

音をなり 枝を 礼 たる 校を通 女を を彩どる す夕日 敵は、 を背に、暮れんとする 花 化下に余を できる て識り カュ 識り出た存む

體軀を伸び 居っ 余が、 け こぼろ にされたぎり 視線に に余を 4 余を は、蒼鳥 大作の 意かか 動き ひてい して、高い嚴の。女も き カュ 女をなった たる女な Ļ 0 振行に 煎性 女もし 0 0 直 道陰 余を 上之 中にぐさと釘 6 た一指も動き あ カン Ļ

附っ

風ふ

ま

夕智な 熊笹 かさずに らつ ね 余は 又表 産はいい る。 たださ は U 樹。 指言 たと思つたら、 見だ えず飛び上 立たっつ 桁を掠 0 間要 て に権 居る。此一 8 て、 はつた。 0 、脚かに松の幹を染むる。 既に向うへ飛び下りた。 花の如となった。 女はひ 刹ぎな 赤き 飛び下がもの 6 \$ j E 身を ち CA

かされた。

に出た。 話をする 段を登り 所言に 撫でて立つて居たが、急にう 山里里 出产 余<sup>よ</sup> は に任せて の朧に乗じてそどろ た 気も 別で ながら 0 しばらく で 和尚に逢ふ用事も ら仰数春星一二三と乗びてそいろ歩く。 不許電酒入山門 偶然と宿を するうち、つい此石磴 オレ と出でてい しくなつて、登 一と云ふ句 觀海寺の しと云ふ石 だき 後う でかく てを得え の下に を

に、 此る 書物 べほど ラ 神家 P 程品に叶られ 2 デ 1 とない 書物 き方 は 0 tz な カン

> 泥溝の まね 流流 て責任は は自 何产 た。引き受け 0 青纸 を とは あ る。 文が 版を波 己しで 以管に 中祭に は < を免が 一層で 著者には 、か自分には 最高初に んだ、 ある 楽て オレ て吳れ が ると 無責任 無責任 かく ないさらだ。 同時に之を在天 無論見當 は る神を持たぬ 事は C. ある 散步 神空 かく で 事を 余が散歩も亦此 動きく ス る。只称 余は 及 カュ の耐に 力学 Ţ 任熟 6 には自 かく زر

を見る。 扩整 句<sup>〈</sup> ぼけ む 5/ は 二段目に詩が作りたく 石に段え 妙等 れる とき 10 た奥から、小さ だ。妙だから又登る。 なると思って、 る信息 を登る 角石に遮られて三段に切れて なら、 なく っにも骨を折っ 思ひ出す。 愉快だ。 すぐ引き返 い星が 又差 なる。 0 る。 それだ 仰いで天を ては す。 き 默然として、 す。一段登つて かくして、 ŋ 登ら に瞬きをす から二段なる。 ない 0 ねるの 吾的 影響

る。

ら五尺許りの高さを見計らつて、半紙を四つ切を紙燭を差しつける。黒い柱の進むに、土間かとればなる。 りにした上へ、何か認めてある。 下駄を、よう御揃へなさい。そらこへを御覧え

「そおら。讀めたろ。脚下を見よ、と書いてあ 成程」と余は自分の下駄を丁寧に揃え

敷居越しにつくばつた了念が、 横手にある。障子を恭しくあけて、恭しく 和尚の室は廊下を鍵の手に曲がつて、本堂の意がいる。

可笑しくなつた。 た」と云ふ。甚だ恐縮の體である。余は一寸 「あのう、志保田から、貴工さんが來られまし

閣魔裏を切つて、鐡瓶が鳴る。和尚は向う側にかる。 さいてきと入れ代名。室は、頗る狭い。中によは、草泉といれ代名。室は、頗る狭い。中によ、草泉と

書見をして居た。 しやる。 「さあ是へ」と眼鏡をはづして、書物を傍 へお

「了念。りようゝねえゝん」

はあることい」と了念は遠くで、長い返事をす

すぐ懸岐と見えて、眼の下に朧夜の海が忽ち のは勿體ないぢやありませんか」 の末の空に入つて、星に化ける積りだらう。 ある。漁火がこゝ、かしこに、ちらついて、遙か に開ける。急に氣が大きくなつた様な心持ちで つ、松一本の外には何もない、平庭の向うは、 一是はいく景色。和尚さん、障子をしめて居る 「い」月がやな」と障子をあける。飛び石が二 「よう、來られた。無退屈だろ」 あまり月がいるから、ぶらく、來ました一

寐ずに見て居ます」 一何晩見てもいるですよ、此景色は。私なら 「左様よ。しかし毎晩見て居るからな一

は少し遊ふて」 は書工でさあ」 一和尚さんだつて、 「ハ、、、。尤もあなたは潜工だから、わしと うつくしいと思つてるうち

此軸は先代がかかれたのぢやが、中々ようかい こうで、笑言 は是で、書くがの。そら、こゝに掛けてある、

「なる程それもさらぢやろ。わしも達磨の特位

し輩としては頗るまづいものだ。只俗氣がな い。語を放はうと力めて居る所が一つもない。 成程達磨の意が小さい 床に掛かつてゐる。然

> 無邪氣な畫だ。此先代もやはり此畫の樣な構はむいです。 ない人であつたんだらう。

無邪氣な輩ですね」

わし等のかく置はそれで澤山ぢや。氣象さへ

あらはれて居れば・・・・ 上手で俗気があるのより、いゝです」

う。時に近頃は畫工にも博士があるかの」 「ハ、、、まあ、さうでも、質めて置いてもらは

豊工の博士はありませんよー

あ、左様か。此間、何でも博士に一人逢うた」

へえ」

「え」。えらいんでせら」 博士と云ふとえらいものぢゃろな」

ぜ無いだらう」 「畫工にも博士がありさらなものぢやがな。な

一さらいへば、和 荷さんの方にも博士がなけり 素せ

に名刺がある答だが・・・一 云ふ人がやつたて、此間逢うた人は ハ、、、まあ、そんなものかな。

寸張つて見たい様な氣がする 頃は電車とか云ふものが出來たさうぢゃが、一 「いやこ」で、東京へは、も二十年も どこで御逢ひです、東京ですかし

違ひない 問と と繼ぎ合 子儿 だが ま 様さ そ さら に諳誦して居る句があ K には の小 は ひない。 見<sup>み</sup>る 順政、魄動 然として鬼魅 つたら、 大、たまく人の上 思は 樹も 杓子がら l ち L からか出て來て、ぴし 内で繰り返し かも ap あ CA 庭院前 古い杓子が新し 否なや 時と場合によ ある。 れ 0 \$ 之と か長い年月のう 澄まし 、月明か 松 村子が出來る 廂を突き破つ いの問に接っ 山を追ひ下げ 調を強とす 0 い。杓子と杓子の連續が如何 大小 に舞ひに 0 こんな滑稽な樹はたんとあ 離立笑愕の て離切々已まず。 たもの 人の紀行文を讀んで、未だ 柄さ るを得ず。 に、仰いで星斗を視れば いれば、 にあるが如し。 と答へた僧があるよし なる 0 應へるであら た場合には、余は 「時に九月天高く 方を下 だ。 ちに段々大きく げたであら い小杓子を生んで て、屋根瓦の上迄出 時には、何でも あの村が やりと飛び のか分らない。今 思はず笑つ 如何なる是佛と 0 遅明皆去る 0歳を動き 250 がいく 窓門 附くに なる の概 刺品 カン

判然と望ま なる下に 花があ 普通 とな 色は ても、枝とい 手を觸 徒等 迄唉いて居る 蓮は樹下に立つ人の眼を観 ことさらに人の眼を奪ふ巧みが見える。 は遂に一輪で、一輪と一 らには張らぬ。花さへ明かであ る。 げると あら 上海 輪に見える。 歴要の前に 下げ たと 0 石姓を行き虚 らに白いのは寒過ぎる。事らに白 大元で しは花ば さらして枝の重なり合った上 う。高さは庫 げ して し 枝があ いれば独立 頭の上は枚である。 れて見ると、 V カン から見上 居る。 花が果々とどこ近も み は 大きな木蓮があ カン かからぬ。 ある淡黄 見え H ばらく茫然として居た。 い。極度の白きをわ る。花の色は無論純白 ム重なると、 間はほ 余は石甃の上に立 である。 一げても してない 12 輪がどこ迄簇がつ 木蓮の枝はい がら 屋根を扱いて居る。見上 一輪の花は、 輸収の 葉<sup>は</sup> は 一 それにも關はらず一輪 下からか 奥味し か 枝の上も、赤枝であ れると順裏 程度の 空裏に 隙が 始と一地 つる。 ったは見えぬ が月であ 8 和星 てゐる。木 ない くら重なつ は 心校を徒 B では 遊び 此の途か 避け ٧× 0 る様を 白 本変 にに落 此二 きりと 0 川る。 のは、 ない。 る。 ららを 空が 7 0

き合うて居る と云ふ何を得 木製の ij どこやらで、鳩が 空を贈る

Mis

居らぬ國 庫裏に入る。 御免 と見える。 庙 起り 狗说 红 明志 は it HE 放して より 吹えい 00 流き人 0

と訪問 糖な れ る。 森とし 7 返 が

決して 人の家を訪らて、 0 「頼みまあ 案内を乞ふ。 影が 40, りとあら 7 ない 7 衝突を こと遊かの 0 はれる。 ムす」と大き の向別 やがて足音が廊下へ 鳩と こんな返事を聞 側にさし 學系 念であ 門うで答へ な摩を たも 小二 かさ 聞こえる。 れた事は 主 から あ CA

居ら 和尚さ よろ 造がま 温泉に居る豊工が さん れる。何 さんは ない かろ 御出でかい した 7 御座つ な來たと、取灸い ぢ cop カ\* 御书 E

なせ

が 版た

C

上海

見み

る

卑ひあ

-C

あ

!I

0

1)

なが

カン

0

送ら が 御知 歸於 ŋ だぞよ 裏を出ると、 梅室 がくうゝ 1

6

染だの 0 真意 月子 た は 愛は を 0 と空裏に擎 羽は 和智 0 る 何ち 鳩も下 はは 0 呼んで見よ は たと な。 げ んく ŋ て 82 居る わ そして、 を拍 から 0 手で つ。 窓なり を 摩は風中 たる 木連は た 春夜 ٤ 幾い

下で死し なも 0 眼が夜をは 0 余の 0 カ> 8 V 見えると思うて 激度を な。 を見て、たった 下りさうない 居るら 0 ぢ p 和尚は鳩 から 氣音

落物 大灌 山麓 な丸い影 門之 0 前後と 所で して 余は二人に別 庫〈 裏の方に消えて 3 なえま れ る 0 行く。 石登の 見が 3 والم 上之

で 督へ ٤ は は最高度に 水でで 格を 0 は オ 知らず は は な して居ると思 術力 . 7 觀物 云い時じ **秋** \$ 1 の態度 名な ル 0 の説 を具足し 殆ど 和尚 てお E 趣 記さ 0 下紀す 味为 如是 があ 憶して たる (きは、 云

云かっ 居る る。 らざ る。 それ しがな ならば、彼は之く る 彼の心は 作 何も停滯して居らん。隨處 達芸 彼れは V: L \$ 鳩の眼を夜 造るに博 幅を掛か つ はらず、か L て、 底言 彼の脳裏に一 些 所に同化 け ない でも 0 士世 塵滓の 変の様に 利章 よう あ 腹が 出。 B 來會 0 0 0 と心得て 趣品 7 沈澱する 尿を貼る 思っつ き去り き抜け が 3 3 て 得さ ` -0 ٤ 居る L 意

ひ、 度に吾身を埋めつくして らう。 際に得る氣が任気あたた。た色意でる 温泉場 家如 巧笑 間なば、 はな うして、 めず、 K 出。 工艺 入れば美の 西來る。 たる 孙 0 茶れんとす も、完全たる なる事ラファ れ 寸様を塗らご 到院底 余の 75 來を Vo 技能 手で て、 加声 iii. 干板を握るで 家に 天下 からや き得る き る がて 始世 5 所言 つざる 春色 は は 藝術 探流 を見ず て、 0 な わ 0 3 古るえ がだ一 である。 て、 事をれ が 真儿 ケ はない。 家として存在し得るだ 渡る に配の 有岩 0 ル 0 名な に歸する。代素を染 枚 0 わ な 藝術 大家と 巫 る。 カン 6 れ 0 智架に向い 術 は第二 に五 知し 数を勘定される 畫 也 たび 家山 6 U 然かし 正常になった。 かたるべ 步 尺にの カュ V 0 武师 に及ばず、 此境界 流り カコ 造出に 余なをない。此あし 複軀を TS 0 大造 き態に 事を 來章 は

> 名遣をか くら嗤は 繪為 派 は 3 な書家で 0 并小 は 箱と くとは あ 境 れ は 7 あ れ 所な を知 でも る。 興 限らん。 B 今の余は 電家 から ねばならん。 婚か かと嗤う 去か 然がし 真の 0 き を得 た 書家か カン たものが、 0 L 感效 れ 3 人是 はらい あ

て、 通信 日四 L 朝をがられる たると 5 は て、 霞紫 をすまし を解決 0 例がに きの 可意 れて高く上の を眺急 余の なく鮮やかに めたら、 観想 本児の つて は 見えた 敷島 居る。 Ŀ 樹が を 如是 ゆ 時である < た か常 6 力。 をあ ある。 15 吹车 け 力》

くる。 嫌言たら い い い な 水 え 限 り な かく 6 子しを 宙 0 を 余は で尤も No. たら が織物 主法 出。 気で ij カシ 15 出地 常に空気 3 そ る。 して空氣を出すか、 も異味 明認 又は空氣を主 彼 カン れ れは す 此調子は畫家自身の 刘 ル る 1/c[] L 無高 0 0 書は少し あ なく、物象 Z. れ る研究の も亦當然で である する 0 82 が、よし は 事を にして が、時と場に の気合一へ 0 - 60 m 物を主が が あ 好步 とる。 其ら な 彩色 考 嗜好で -0 • 英高 つで ち K あ 所出 0 で居る。 明認 で異なって 15 L つても、 F 色々な 色と る 人是 ٦. でも、あ 英語 6 0 歌 物当 を守う カミ

٠٤. さらかな。 から、わしの様な田舎者は、却て困るかも知 つまらんものですよ。やかましくつて 蜀犬日に吠え、吳牛月に喘ぐと云

た様かな一 困りやしませんがね。 つまらんですよ」

から茶器を取り出して、 鐵瓶の口から烟が盛に出る。

な甘い茶ぢやない」 番茶を一つ御上がり。 いえ結構です」 志保田の隠居さんの様 茶を注いでくれる。 様に見受

ける 「え」。道具丈は持つてあるきますが、 あなたは、さらやつて、方々あるく が矢張り輩をかく為かの

豊はか

がな」

かないでも構はないんです 「さうですね。さら云つても善いでせら。 はあ、 それぢや遊び牛分かの

屁^

脚定をされるのが、いやですから 流石の禪僧も、此語丈は解しかねたと見える。

東京に永く居ると屁の勘定をされますよしないます 屁の勘定た何かな」

を分析して、臀の穴が三角だの、四角だのつて 「グ、、、、勘定丈ならい」ですが。人の屁

> 除計な事をやりますよ 「はあ、矢張り衛生の方かな 衛生がやありません。探偵の方です

察の、巡査のて、何の役に立つかの。 成程、それぢや警察ぢゃの。 なけりや

になつた事がない さらですね、電工には入りませんね わしにも入らんがな。 わし はまだ巡査の厄介

和尚は茶箪笥

構はんがな。澄まして居たら。自分にわるい事 が 「しかし、いくら警察が屁の勘定をしたて」、 さらでせら」 なけり ولمح なんぼ警察ぢやて、どうもなるま

人間は日本橋の眞中に臓腑をさらけ出して、恥になけ、まな、ぎら づかしくない様にしなければ修業を積んだとは 云はれんてな。 かろ。旅杯はせんでも齊む様になる」 「わしが小坊主のとき、先代がよう云はれた。 屁位で、どうかされちや堪りません」 貴工になり済ませば、いつでもさらなれます」 。あなたもそれ迄修業をしたらよ

らん、ならんと云うて仕舞ひにとうく、 分出來てきて、そら、 の所へ法を問ひに來たぢやて。所が近頃は大きるとなると つてきてから、どうも色々な事が氣になってな つた女になつたぢやて 、志保田の お那美さんも、嫁に行って 御覧。あの様な譯のわ

線に逢着して―― 為に、ふとした事から大事を窮明せんならん以為 修業に來て居た泰安と云ふ若僧も、あの女の 「へえ」、どうも只の女ぢやないと思ひました」 「いや中々機路の鋭い女でー 今によい智識になるやらお わしの所

滅らす。 無耶のうちに微かなる、耀きを放つ。漁火は明むと 空の光に應ふるが如く、應へざるが如く、有耶 40 静かな庭に、松の影が落ちる。遠くの海は、

只綺麗かな 綺麗ですな」 あの松の影を御覧

茶托へ伏せて、立ち上がる。 一え」 茶碗に餘つた澁茶を飲み干して、絲底を上 綺麗な上に、風が吹いても苦にしない」 門迄送つてあげよう。 りよう」ねえ」ん。

それぢや書工になり済ましたらよかろ」

屁の勘定をされちや、

それ御覧。

あの、あなたの泊まつ なり切れませんよ」

(202)

る

人に言

に遠極

きを

3.

7

0

自己

作を發揮する

合い

奎 る

待

つく

涉

を買か ると人

んが寫

K

不多

不必要

へなる

機が性が

があ

八の行為を

事を あ

力

る。

7

すも

0

6

0

其意を得て

趣

何物 し得さ

る

ば

離然

オレ

終わ

-0 ،نہ

員に個

消息

を

解: を

無地理り

趣味觀

在

0 2000 あるよし < 5 0 曲章 は なる を斥と 人にんだっ を下し得るとすれ 6 人 なる、 L 0 の悲惨の 0 肉間の 文学 け 0 物る 為な を解し得て、 なる る。 7 0 胸裏 直 に、鼎鑊 是和等 も堪へ も思はず 開か 白日を射返いかつ 狭ま のう 苦绘 雅 點泛 なに習る を < が L 書く 6 どとこ 立為脚門 みを度外に 敢为 3 でに患られ y, に籠る ٤ 戸痛を冒 無也 なる。 L 7 九 N ば 上岩 ふい 勇猛 始は 12 カン 地当 弱な ع めて吾人の 藝術の かっ 趣。 快感の 邪を に立た 3 を挟け 凡之 潛~ 云い 精進の心を驅つ 味を 見んで居 7 3. あ は 置いて、物質上 7 避け つて、 は、わ を 滿是 3 は芝居と二 人ない 念なの 温言 で面白く思ふ。 別言 困苦に 正に就 所作 れ等教育 を挫か 號 世 藝術的 結晶 苦く 取と 作は出 に過す ねば L 打马 8 0 き。 た ち 0 ね \$

如何にして藤村とれども死其物のい 青芸型が 吟え 只ないまかり 故に、 別湾烈 7 権労利 7 の最後を送げ得べ 他を得え た 遺空 る た青年 が して藤村子の 最後を 美の ī より たと 践 82 B を な 下げ し 促変のと 司 は人格 むに ٤ U. B が すの動機に至 下的 字也 正賞 五. 思ふ。死其物 のと余は主張 遂ぐる 十大大の あ 郎等 至岩 壯等 0 る。 為な の所作を強ひ得 烈を 0 から ٤ 0 ては 事" 15 余<sup>よ</sup>の 0) ていきるか わ 情 だに體し が見し 情趣を 、拾つ 形砂 視み 制 は もとに 河電 ~ る を す ては 限が 近京下 から が言 6 き 得ざ 味喜 あ あ 心言 にて 解沈 計製ので る る も、動成計烈はひ得ざるが おしたださ いいただけ、 かっ 根如 か て急端 難が は、 \$ 命を拾 6 彼常は 比心 4. い。まな、 彼か 嗤ない 0

東西 南隣の りょうして 3, 世み 居るの 示がす 男を会は 界になき \_ る。 而是 として、 きんだっ 詩し 多 -して ts は 0 0 であ 沒風流漢 天子 ょ き 優らに 下かの ŋ 弘 たと 美 , 20° は、美 0 公民の 他たを ひ人情世 と義と 畫 設にで 北 が所作は な 教は りも高 きもも 模能で 育 所作 あれ す 正であ 界に る余は、少な 何で き地位 行為 ば 出で来す こそ趣味専門 重症す るる、義であ 術性 0 上之 立っつ 一に於て たし る 人にはな 社会な 表 7

た。

北

は

要より

を

也是 知し

む

器で、

今朝さ

側にを

1)

る

崖部云かい

Ł

300

下

蜜山

報加書

村な

向影

5

れ

限め

人に

言い

3

だあ

かも

れ

15 春ち

南东

伽藍

焼野とも

10

きり

が幅十丁程度

一度がつ

は崩

れた

行為動作とい 利り純ななる。 折ち角を くし る。 此版 IJ ぶ 日の累索を絶 の旅 415 E (1) なる 金艺 1) aps o が無駄 す 人是 専門書家 社会 というをや 到上。 を眺めて暮 砂さ 界がに をふ 0 0 の只其儘 K て、 まかなと見るよ 13 として、 一員を以 部 3100 るつ 優ら る 5 て、 必 要多 己なれ 低 底さ 布一 な it 裏り け な ľ あり れ 那な Ç. 往的來 は ま ょ 美さん 海に 居ら あ Ŋ なら 外に致さんの L たる 11

其る脛を 筋刺蜜<sup>®</sup>に 相党 落 13 方 返かっ T 相党 岨虚ち 二丁程上 < 切 0) 道等 カン たら、 履" れ ts る 7 100 0 C る。 カン から 脛壁 腰卷 段方人 0 白壁を る 切等背地 が 下片 5 か出切っ 量が 居だなと思ふ。 から 動色 が 次に 6 と横に見てい 向窓 赤 5 1112 來る 光 4. に自告 腰亡 る 0 出鼻が 0 海泉 き 卷書 壁か 藁草履に でて、 左背 頭瓷 を負っ 道は 一様が 0 平等 下岩 折れる た 問意 から茶 娘 た 10 たなつ な所 Z. 見み はなってなって が上が なく え られる出で 色岩

な色を出た 景は色 景のみを探 には 始めて見ると に勝つて居る、埃及又 んで た事を 部も驚く。 が関に比する ねる。 が が る 從かって カン 英人にもこんな明らか ٤ 彼れの 疑察 書話題 ふ位男然出來上 彼のかいた畫を、 たは波斯邊の は 彼れ 不の透明の 0 鄉 の 光言

答知能を の端には、 矢張り き、 山之個二 襖業 らは容易に は惜 して、 水ま 7 を指える時代 启动 四章 行の空氣と色を 三脚 几 研究 0 L 此が日に 滅多たに の繪がうま 限には たり自然に接して、 はどうする のが主意で \$ を擔いで飛び出さな 0 縁を延 る。一たび機を失す この邊で見る る。折角來 落物 景色だと、 いと云い 出さ ち 出ると、向う二 事を あの あ 12 出。 る 余が今見上 色さ なら け 0 來 してきよう は云い 事品 れ 朝な夕なに雲え ば ん。 0 の出来ない程 はれ 其る け なら 然か 上げた山陰 吾記々( 思なっ 色岩 れ を其盤 L ts を 障子に HE たと なら 亦是 本党 4.

ら歌舞伎座を覗いるがなった。 たは、 えた。 cop 否然 女の左手には رچې 右径の かち 手で を 風な ij 0 の陰に際 た気で と音響 オレ 如言 胸病 九 がして、 宿を すま 動2 た。 Эĵ. カン 分の 1) H かを、 余は 閃% た。 8 朝つば 閃ら 鞘幕 き す が 11 8 すぐ消 あ ŋ る。 は 6 稻器

る

らかな谷で る景色 頃であ 來きた。 **川電子** るは 者には高から たひ らつ は B. る れと云ったら、 那な 門を出て、左 買办 ٤, 蜜神 りに が美さん 独な HP L 指数を つった。 を始めて見た。 開ルが L رم たる。 たっ へ落 打 いと答べて、 0 みと がる 鴨をとるんだと教 0 力。 ij 其時 東京 ぬ間が二つ程並 ちて、蜜相が 11 然が所々で鳴く。 思なは 幾顆でも上げなしよ、持つて 0) ば なの 切れると、すぐ 蜜 \$ ならぬのに 小では蜜桃 の音を れる。 村出 面党 字も 蜜物など 樹の上で 何だ。何で に蜜柑 が 知らずに濟んだ。 何年前 する。 の皮でさ 面党 2 りに に植 てく 妙な節を 思なっ 为 姐店 に一枝夏つ 何だと聞き べた生りに生 力》 道智 此所に 左手がなだ た。 一度此地に えて れ 念い師走の た。 即の限をう ツき 薬種屋 夜言 其がき てく B 4. 10 0 V. あ

> 7 ば

書き的書ん。自然 して 14:30 景だらん る。 でも 力》 芝居をし を定居を 6 つう。 肝动 7 る。 居ね あ 3 0 女の御蔭 あ んなの は 编章 がつ

激ぎが 言語に 設ち家か か云ふ わるくて一日も居たいま 離れて、 見た から、 つて、 から、 自分でうつく 成り あの女の所作を芝居と見 文に役者の 0 なら み観察り 强了 女 あ 余と 様う 限りに 過す 絶ぎ 立了 専場が 0 0 す き な 女をなった て、 くれなきに 5 入るもの 1 あ る た ちで尤も 所 だらら。 ٤ の道具 なけ 女のなか で観いて見る 芝居。 すぐ す 工方 る 間に なら 40 がただった オレ は IJ 悉 余の ばなら なり 立を背景に、 うつくし して見せると あ になる ば、 からつく. 源元党 0 此废 切りる 3 < 女を なけ 余 監 は詩 の苦痛 あのなった 研究 れば として見なけ 0 4. *t=* 旅行 现货 所作をす 中の人物とし 此 が記意であ とか 是語 云い気を 種品 海気な たら、刺 は、今恋 0 俗情を いたらく 關係 殿館 以少 がら れ

が

を

那美さんが立

立つて居る。

題を禁う

あ

へを役者に-

したら、

な

女彩

H.e が

來

V

0

埋

横鎖文し

余が挨拶

る。

普通

の役者

へ出る

よそ行きの

女は、

左の手を落とし

藝さす

る。

あ

0

女は家の

なかで、

常住芝居

藍の縞物の尻を端折つて、 で立ちは、何だか鑑定がつかない。 茶の中折を被 く線の下から眼が見える。 れた。 にきよろくときよろ つて ねる 0 素を 中新 眼の恰好は 0 形容 下駄がけの出 野生の つつく ははい 様だ。 れ わか

男は岨道を下りるかと思ひの外、曲とをなる。 ちょう いまして野武士の價値はある。 さうで る。人を待ち合 旭道を下りる a。人を待ち合はせる風にも取られる。 文は四方を見廻す。大いに考へ込む様 文は四方を見廻す。大いに考へ込む様 られない。等は時々立ち習まる。首を のは のはない答だ。然しあれが散歩の姿であする人の外に、こんなに行きつ戻り 又あんな男が此近邊に住んで居ると もと來たい 又差あ 道学 るき直 一姿をかく してくる。 ŋ すか 角智 かと思い から

余が視界に點 出された。 留まつた。留まると共に、又ひとりの人物が、 というで、眼を働かせてゐるうちに、男ははたと

二人は双方で 五、に認識した様に、次第に双方 から近附いて來る。余が視場に形く結まつて、 がの選中で一點の狭き間に歴まれて仕舞ふ。 だりは春の山を背に、春の海を前に、ぴたりと 一人は春の山を背に、春の海を前に、ぴたりと

女である。那美さんである。相手は? 相手は をない ない。 ない。

と思つたら、さすが非人情の余もたどひやりとと思つたら、さすが非人情の余もたどひやりとと思ったら、さすが非人情の余もたどひやりと

て居るかも知れて居るかも知れて居るかも知れる。で立つて居る。では向き合いた。 余よは のや の眼に入ら かて首を垂っ き合うた儘、し 机 動く氣色は見えぬ。 んが、言葉は丸で聞こえ れ た。 女は山の方を向く。額は ばらく は のは動かし 同意 る。 じ態度

常の 方へ向き直 重れた首を舉げて、半ば踵を回 居るとも見える。 用意 では驚が啼く。 様ではない。女は娘と體を開き 間から頭を出して居る ばらくする 。女は驚に耳を借 らし 男が吃き カン だける。 して、 と 蓉儿 0

は懐む 履ば 女は二足計 九 落ち た 0 きである。男の留まつ 劒らし か。 あぶ 振り い。男は昻然 り、男の踵を縫 向<sup>も</sup>く く瞬間に 間に女の右手は帶の間をきなったのは、呼び留めら とし 続うて進む。 して行き

するりと抜け出たのは、九寸五分かと思ひの外、脱布の様な包み物である。差し出した白い外、脱布の様な包み物である。差し出した白いたが、脱布の様な包み物である。差し出した白いる。

紫で一寸切れ つて、振 てゐる れが實際に引いてもひ 有様を形容すべき言葉 育業 かなう こと なってん 放射につながれてゐる。不即不離とは 終は紫の ŋ 0 返る男の際のこなし具合で、うま 財布 の虚くると た圖面 **⊅**≥ 2 れて れた様子だ。 思ふ。女は前 面が、二三寸の B 居ら つりと切れる。胸者 は此刹那 間党 かるそ を引い をと

興味が深い。 これのから、書として見ると一層の対照が認められるから、書として見ると一層の対照が認められるから、書として見ると一層の対解が認められるから、書として見ると一層の対象が深い。

れた青海である

白まつ な ある から、 から は 地が、見えた る 筋もある カン 見分け ŋ に、どれ 0 り隠れたり つ カン の路でな らって ぬがる 認さ は 變化 6 别認 0 れ 草を が 別認 あ 13 つつて面を れて 0 力。 筋结 れ K

踏みって、 地が時で次した位のし第代景 6 位は あ 色》 描かく すいる 染しみ 腰を据る 0 は 気が 込ん ٢ 脱りを なく なる り見たと た だ存装 卸房 なつ と存外 B 0 0) Ho を カン 坐され か、深く草の 宝つた 所が 0 眼めに 描か こそつ は、草。草を カン へくう 入ら 82 0 がわ ٤ な ちに、 1 V: 7> 0 82 を遠近 れ 色さも 思報 何い

6 春ま海気のは Ł 足を 当 所なく て からなる。 0 居る。 が 15. ないる 下には 小二 ŋ えるる。 にし 指の爪程に見えるの は 波な 限りな春の日で 持ちがする 水気の ろ 色はない 底色 か なの細鱗を きからりなる は ね る雲の 一を照ら 無な 湛 を配さ 3 みである。 が下を照 えんで濃ま Z る 何い 平京 持ちた はる 時 10 に

遠海 然か 0 4 かあら B ららら。 其方 カン ら 帆温 6 渡岩 は 共気が さる 大千世 カン な 111-2 V 0 世界を極意 0 往昔入言 は、 -(1 8 2 貢き なに見えた 0 照で 高麗 j 船药 日中 が

枝に、真直な短さであつて曲がつ 前に落ちた。 紅でに だ 構な 木ぽらか 河湾 來記 う。 爛<sup>3</sup> ご 陀<sup>た</sup>ろ 111-6 に加き か自治 は 1. ちた。 間以 葉はさ 生是 祀 3 ŋ りと寐る。 なる。 7 れに だかか 0 全體が出 がつ 變なる 5 して原位でも 0 變ると乾度木瓜になる。全は拙を守ると云ふ人がある。 ・ 木瓜は面白いせつてゐる。余が ちで、 要領を得る ち カン 所さん た事を い枝がある らく 帽子と 出來上が 。余が額は丁度なるの草を一二尺扱い 思に が な ない。 43 82 L 花絵で をす て悟つ 花が 0 の角度で衝突・ る。 そん て 只真直 安秀居る。 る。此のが つて、 なら た して見み B 枝は頑固の 咲く。 な短む 0 L 記 であ 木がけ て、科や る カン かと 柔能 瓜り

白い穂がある。 て森れた。 つて、 チェリ 一点なったい 樂な穂は 花装 くる ち花 だ。 ٤ れ 葉はの 日で 共元 0 を作って、筆架か 一銭五里 吹い 眼が覺める Ho. から、隠見か 0 葉はの 水等で るやなば を立た 0 た木瓜を て L 0 を机へ カ> 6 ŋ 飛き氣きびに け たを切り 7 載の 迎お

> 枯か綺さ あ きて た。 麗れ 30 れ 白岩机? なも 今はある。 だらら O\* 心穏 前さ 0 他女育 が、 丈能へが 行い 3 ٤ 其時 どら 元色 つて そ 0 時分の方が餘程出出たの時は不審の念に世 如正 見み L 時は 3 < 光が 不から 0 花法 は 念に堪へなか る。 # \* 間的 ちに、

己で 記し なない。 寐ねる ながら 7 心持ちに cop 否法 見みや語で眼め 考於 み直に 眼め E ばらく る。 して見る なる。 T 0 て居ると次第に気 して出來上 又詩興 木 瓜口 毎に寫生い が浮ぶ。 気が 十年完 遠信 樣多 0 舊知

始 象帯時間。 酸道入霞微。停 思。春風吹石を 聴黄鳥 題詩古寺 すなしん 老。習代教 宛轉、觀落 孤愁高雲際? 節而陽日 猶言 概落英粉罪。 芳草生車 依依你 依。這是

木『瓜りあ じさ た。 んで 木はを拠み 7 ねみ出で 來き 出 が れ ば なく 世の 出で来き 中流 をお た。 C. 是で 出る 芸術 れて居る感じ が 大問 1112 承念た。 となる なく がよく 旅 かなが

随分遠方から來たもんですね。それで、何所 ながえが 何でも滿洲へ行くさうです 城下から來ました」 くんですかし どこから來たのです」

りつくある。意味は解せぬ。 何しに行くんですか。御金を拾ひに行くんだ 何しに行くんですか 此時余は限をあげて、 死にに行くんだか、分りません」 んだ口元には、微かなる笑の影が消えかい ちよと女の顔を見た。

此所迄曝け出さらとは考へて居なかつた。 無論そんな事を聞く氣はなし、女も、よもや、 太刀浴びせかけた。余は全く不意撃を喰つた。たちあ 「え」、少々驚いた」 迅雷耳を掩ふに選あらず、女は突然として一とのなった。 きょき をな ちま どうです、驚いたでせら」と女が云ふ。 わたくしの事主です」

す 家がありますね。 「なる程、」 「さらですか。 今の亭主がやありません、雕縁された亭主 夫ぎりです」 あり あ 0 ريع 察相山に立派な自 い地位にあるが、 歴の -0

> 誰 ませう」 あ の家なんですか れが兄の家です。

「用きで 一寸類まれものがあります」 もあるんですか

え」

が無遠慮 から玄陽 右に折れて、又一丁程を登ると、門がある。門 かく行く。南向きの庭に、棕梠が三四本あつ 「成程、い」ですな」 「い」景色だ。御覧なさい」 **岨道の登り口へ出て、村へ下りずに、すぐ、** 一所に行きませう 女はすぐ、緑鼻へ腰をかけて、 土塀の下はすぐ蜜和畠である。 「魔につかく一行くから、余も無遠慮につ へかいらずに、すぐ庭口へ廻る。女

見下ろして平気でゐる。 は否なふ氣色もない。只腰をかけて、 まともに暖かい光線を、山一面にあびせて、 で蜜柑島を見下ろして居る。年に通る太陽は、 眼に除る蜜柑の葉は、葉裏芝、蒸し返されて耀め、塗の水のは、は気きなしな 元來何の用があるのかしら。 障子のうちは、静かに人の氣合もせぬ。 仕舞ひには話しもないから、兩方共無言の儘 てゐる。やがて、 裏の納屋の方で、鶏が大 余は不思議に思った。 蜜村島を 女

節り路に一寸寄って行き きな摩を出して、 女は及び腰になつて、立て切つた障子を、をなった。 おやもう。御午ですね。用事を忘れて居た。

からりと開ける。内は空しき十畳敷に、

――久一ざん、久一さん」

こけこつこううと鳴く

らでとまつて、 短刀が疊の上へ轉がり出す。 の双幅が空しく春の床を飾つて居る。 「久一さん」 納屋の方で漸 からりと開く < ` 返事がする。足音が が早いか、白鞘 が か被の向

知らなかつた。短刀は二三度とんぼ返りを打つ 作りがゆる過ぎたと見えて、 て、静かな壁の上を、久一さんの足下へ走る。 「そら伯父さんの餞別だよ」 が一寸ばかり光つた。 の間に、いつ手が違入つたか、余は少しも びかりと、

0

送る老人と、那美さんと、那美さんの兄さんと、 荷物の世話をする源兵衛と、それから余である。 のなかに坐つたも 余は無論御招件に過ぎん。 川舟で久一さんを吉田 招件でも呼ばれるば行く。 のは、こられる久一さんと、 の停車場近見送 何の意味だか分記 舟台

おり絡まつた細面に、機の長い、無肩の、薬者きり絡まつた細面に、機の長い、無肩の、薬者をが出と、不斷清の銘曲さへしなやかに潜こなしま上と、不斷清の銘曲さへしなやかに潜こなした上、腰から上を、おとなしく反り身に控へたるた上、腰から上を、おとなしく反り身に控へたるた上、腰から上を、おとなしく反り身に控へたるたと、腸炎さつ燃やすべき櫛目の通つた鬢の色もと、腸炎さつ燃やすべき櫛目の通つた鬢の色もと、腸炎さつ燃やすべき櫛目の通つた鬢の色と、腸炎さつ燃やすべき櫛目の通った鬢の色と、といいのでは、無にないのでは、大きにないのでは、大きにないのでは、大きにないのでは、大きにないのでは、大きにないのでは、大きにないのでは、大きにないのでは、大きにないのでは、大きにないのでは、大きにないのでは、大きにないのでは、大きにない。

程の影響を與へようとは、畫家ながら、今迄氣 別は手を出して 脱布を 受け取る。別きつ別のは、まは別かれて好みに平均を保ちつゝあつた二人の位置かれつ巧みに平均を保ちつゝあつた二人の位置があれて好かに平均を保ちつゝあつた二人の位置がある。

て余の真正面迄来で、 ・ ましらで表す。 なかった、 とう ないしょう をしては、支離滅裂である。 葉木 林ら、もう ひとしては、支離滅裂である。 葉木 林ら、もう をして度振り返つた。 女は後をも見の入口で 男は一度振り返つた。 女は後をも見いますら、 とうなきをした。 ないしょう とうとうとう

う。 と二聲掛けた。是はしたり、何時目附かつたら と二聲掛けた。是はしたり、何時目附かつたら

「何ですー

「何をそんな所でして入らつしやる」と会は木瓜の上へ顔を出す。帽子は草原へ落ちた。

「今ので、今の、あれですか。え」、少々拝見「今ので、今の、あれですか。え」、少々拝見しました」

「實の所は澤山邦見しました」「ホ・・・少々でなくても、澤山御覧なさればいへのに」

「それ御覧なさい。まあ一十、こつちへ出て入らつしやい。木瓜の中から出て入らつしやい」余は呼々として木瓜の中から出て行く。余は呼々として木瓜の中から出て行く。「まだ木瓜の中に御用があるんですか」「もう無いんです。鯨らうかとも思ふんです」「それぢや御一所に滲りませうか」

ないぢゃありませんか」「こゝへ入らしつて、まだ一枚も御描きなさら「やめました」

「なこ背まつてるんです」きなさらなくつちゃ、詰まりませんわね」でも折角電をかきに入らしつて、些とも御か「えゝ」

じ事できあ」 じ事できあ」 じ事できあ」 です。 描かなくつたつて、 詰まるんです。 豊なんぞ 「なに詰まつてるんです」 になって、 描かなくつたつて、 になる。 なぜ?」 になって、 がなくったって、 になる。 になる。 にはいる。 には、 にはい。 にはいる。 にはいる。 にはいる。 にはいる。 にはい。 にはいる。 にはいる。 にはいる。 にはい。 にはいな。 にはい。 にはい。 にはい。 には、 には、 には、 には、 には、 には、 には、

今の業な所を人に見られても恥づかしくも何と っの業な所でくるからには、容繁にでもしなく つちや、來た甲斐がないぢやありませんか」 つちや、來た甲斐がないぢやありませんか」 つちや、來た甲斐がないぢやありませんか」

きてゐる甲斐はありませんよ。\*秋なんぞは、 今の様な所を人に見られても取づかしくも何と も思ひません」 「思はんでもいへでせう」 「思はんでもいへでせう」 「思はんですかね。あなたは今の男を一般的だと

「さらさな。どうもあまり、食精ちやありませんな」、 善く中りました。 あなたは 古ひのんね」 と、 このののでは、貧乏して、日本に居られた。 あなたは 古ひのでは、 できない という もあまり、食物の という はいからつて、 私に御金を貰ひに本たので

「わたしもかきたいのだが。どうも、

あなたの

いて居る。

あの山の向うを、あなたは越して入らしつた」

ですよし

ませらし

屋根を出し、煤けた窓を出し、時によると白いたからく見える。まばらに、低い家が其間から藁が多く見える。まばらに、低い家が其間から藁むを 家鴨を出す。家鴨はがあくと鳴いて川の中迄含い。た。 出て來る。

水の上迄響く。何を明ふのやら一向分らぬ。 んの絶間から女の唄が、はあいい、いよううし とんかたんと機を織る音が聞こえる。 さんが注文する。久一さんは兄さんと、しきり をはじめた。 に軍隊の話しをして居る。老人はいつか居眠り 先生、わたくしの書をかいて下さいな」と那美 と柳の間に的際と光るのは白桃らしい。 とんかた

と書いて見せる。女は笑ひながら、 の氣象の出る様に、丁寧にかいて下さい」 「書いてあげませう」と寫生帖を取り出して、 「こんな一筆がきではいけません。もつと 存風にそらがけ橋子の銘は何

私は夫丈ちや書にならない」 るんです」 御挨拶です事。それがや、どうす なに今でも畫に出來ますがね、只少し足りな 所がある。 それが出ない所をかくと惜し れば遺にな

> があ 一持つて生れた顔は色々になるものです」 足りないたつて。 りませんわ 持つて生れた直だから仕方

「女だと思つて、人をたんと馬鹿になさい」 あなたが女だから、そんな馬鹿を云ふのです 自分の勝手にですか

すれく、に低く着いて、見渡す田のもは、一面 ょ には峥嵘たる一家が半腹から微かに春の雲を吐った。 は霞のなかに果しなく廣がつて、見上げる半空 が、いつの雨に流されてか、平分溶けた花の海家 のげんげで埋まつてゐる。鮮やかな紅の滴々 一是程毎日色々になってれば澤山だ」 「それぢゃ、あなたの顔を色々にして見せて頂き 女は默つて向うをむく。川線はいつか、水とをなるままりない。

と女が白い手を舷から外へ出して、夢の様な 春の山を指す。 「天狗殿はあの邊ですか」 あの翠の濃い下の、む 紫に見える所があり

つと茶に見えます 日影ですかしら。禿げてるんでせう一 あの日影の所ですか

さらです さうすると、七曲りはもう少し左になります さらでせらか。とも角、 なあに凹んでるんですよ。禿げて居りゃ、も あの裏あたりに

の又一つ先の山ですよ」 一七曲りは、向うへ、ずつと外れます。 あ の山産

らすい雲が懸つてるあたりでせら 「え」、方角はあの邊です 「成程さらだつた。然し見當から云ふと、 あの

として、 居眠りをしてゐた老人は、数から、肘を落れる ほいと眼をさます。

笑ない。 に、うを縁く真似をして見せる。女はホ、、と 左手を真直に仲して、 まだ着かんかな」 胸膈を前へ出して、右の肘を後へ張つて、 らいんと欠伸をする 序

引なる。 「若いうちは七分五厘まで引きまし 「日が御好きと見えますね」と余も笑ひながら 押しは

たっ

「どうも是が癖で……」

(211)

が、軸に座をとつ 中に、余と那美さんが艫、久一さんと、兄さん 行人。 H 非人情 た。源兵衛は荷物と共に獨 た様に、底が 瓜に思慮は 平たい。老人を 入らぬ

「久一さん、 軍はは 好。 き カン 旋ぎひ カン い」と那美さん

節次

「出て見なけ ば分らんさ。 出て來るんだらう」と戦争 苦しい 事是 ある

は

しくつても、國家 の為だから」 と老領

なりや 短刀なんぞ貰ふと、一寸、 な か」と女が又妙な事を聞く。久一 戦争に出て見たく

と輕く首背ふ。老人は髯を掀げて笑ふ。兄さん ぬ顔をして居る。

は、麥組構はず、白い顔を久一さんの前へ突き「そんな不気な事で、軍が出来るかい」となってそれな不気は、軍が出来るかい」となった。 久一さんと、兄さんが一寸眼を見合はますい。 かいしと女

那美さんが軍人になつたら熊强からう」兄さなか かけ た常に の言葉は是である

> ねます。久一さん。 調言 わ な オレ た から りやとう 終する が と、たい わ れる なつてゐます。 御まれ 0 8 の冗談 死しぬ が 3 今頃は 7 の生きて えない。 死んで

元ご

をして歸っ そんな

電影な事を ない。 つて來てく しもまだ二三年は れ。 死ぬ計りがい まあく、 生きる 國テ ПB 日出度凱旋 ŋ 水の窓で ぢ

気だら

を 向い 主 老人の言葉の尾 末は涙を へる 出さない。久一さん て、岸の方を見た。 の緑になる。只男女にそこ迄は を長額 < 手た 子繰ると、 は 何色 云はずに、 Filly が 和はく な

通らる。一 何等の電氣も 眼を見合はせた。眼を見合はせた兩人の いで、一人の男がしきりに 岸には大きな柳がある。 た時、此男は不圖額をあげて、 行の舟が、ゆるく波足を引いて、 かない。一行の舟は靜かに太公望の前人人一さんの頭の中には一尾の鮒も 垂い下法 小さな舟を繋 玄 見み語で 久き 其前に さんと めて を

宿る餘地がない ~ 日本橋を通 し橋畔に立つて、 る人の數は、一分に何百か 八の心にあった るなななを 知ら

近きさうな館で、晩節りは治して、近年の歴をでかれるから、結び日本橋に立つて、近年の歴をが、名中の歴をできる。版名も出て來る。太公皇が、久一さんのできる。原名も出て來る。太公皇が、久一さんのできる。民知ら以人でものという。民知ら以人で多ひ、知ら以人でわれる。 見詰めて居る。 のは率ひである。願り見ると、安心して浮根を 々に聞き き得たならば、浮進は日眩しくて上き 大方日露戦争が済む迄見引

3 やか 川龍は C ある。を発 ある。をなったい。底は楽めまり戻くない。底は楽 水の上を滑つて、 れは

横せをしたがるが送って、人が疑いで、は空 の血を周間に印したる此青年は、余等一行を容 をおく別いて行く。運命の縄は此青年を遠き、 を言う、物法され、の観光別へ、電子のの。 (210) る月で れて行か たる吾等は、法内 は 舟は面白い程やすられていつて費 北筆 間にふつと唇がして、彼一人は ある年の因果に、 ね いつて貰ふ譯には 果の盡くる所迄此青年に引か ね。内果の悲くる ij 此青年と絡み附けられ がに流れる。 行か んで 残る音等も るとき、彼れ も、もがい の岸に

びし

B

ŋ

戸を閉て

なが

此意

to

つて

「愈御別れ」 い烟を吐く。 長蛇が 來る。 老人が云ふ。 文意 0 長蛇 は 口多 カン でら無多

死んで それ では 「御機嫌よう」と人一さんが頭を下 出い でしと で那美さんだ 75 再汽 び 云小 げ

そとに立つて居る。 蛇は 物きは 人が出たり、 否々の前でとまる。 た。老人も兄さんも、 3-12 這は と兄さんが思 垣入ったりと 横き 那美さんも、たりする。久一 腹片 0 戶と が 久一さん いくつ &

大ではない。遠い、遠い世界へ行っている。 其世界では烟硝の臭ひの中で、人が働いて居る。 までは烟硝の臭ひの中で、人が働いて居る。 ない、遠い世界へ行っている。 ない。遠い世界へ行っている。 はいのでは、 ない。 これのではない。 これのではない。 これのではない。 これのではない。 これのではないではないではないではないではない。 こ」で ふ所へ行く久一さん 居る女で、 戸と窓があいて 吾々を眺り た大き 切れる。 く人と問まる からで 一き んと、 四次果品 が、遠へ さい 遠い世 7 もう 居る丈で、 居る。 は 引き出さ る 蛇はに は 人の 車のなかに立つて 吾々を山の の間が 世界へ行つて仕舞ふ。さんは既に吾等が世の 切 れからつて 御五の顔が 六尺計 たちなくのい に吾等が批 中から 居る が見える りへた 四次。果然 無言え 引き る。くるま 出でが、た ます え

それ

だ!

そ

礼

そ

れ

が

出世

れば書

年は窓から首を出す 留き方の んの まる人の 走さつ 車を 平室の戸も 來る。 距離 ぴし は 老人は つ別た やり 遠なく 思はず とし なる。 る まつ 毎こ はに、 窓を へ寄る。 がて久ま 界は ٤, Ė

て動き 大きい あぶない。出ます 、余の前を通るとき、一さんの顔が小さくな ない き出す。窓は一 鐵車の音がごつとり 200 き、 き、窓の中から又一つ物ので、最後の三等加いなって、最後の三等加いで う、余等のな とるか 學家 į 0 調子 前き 下是 を通信 二等列車 を 取 と

0

武士が名残惜し氣に首茶色のはげた申折船 はごと 美さんと野武士は た事を る。 た。 其茫然のうちには 0 ない「惨 那美さんは ŋ と運轉する。 れ」が 思なは 茫然として、 首を出 听诗 不思議 0 ず 面常 す顔を見合い 下是 野の武が上し から、 浮いて L 行く汽 \$ 今迄 そ 3 0) は 旗 る。 せ だら 0 車を見送 は カン け 0 0 車を那な 野の

と余は た 0 余がな である。 那な 胸巾 美さん 0, 書が同な はをかい 当 明性 吃 ながら 0) の際に成就しら小離に云つ

存外今で 力》 -0 す が存在で F 左切 あ る。 肩門 を叩た 見》

は

家鴨が 見える。 六 it 聞こえる。 漸 が 材だれの あ 、町らし 河流を 乙による 置場場 鳴な 41 0 が が が見える。 なか か見える。 ち 行言 7 ~ は舟を捨てて 這は 腹を返 人い る。 車の音さ な郷暖簾 して 腰障子 停すぶる。

0

余は 一人前 に強柵を設け 所意意 浴さ 0 同じ箱は 込ま を はま 運? 孙 現り 旅る 込ま 代表 ね の文別 を 輝度何度 3 ば 現坑 世世 まつ た人間 3 ととる 0 を れ オレ 江 實地 文質 ると云い 界か 一般は 7 で B かて ひと 通る。 7 起於 カン 引以 は皆同 さうして、同 きる 個然 200 人な E き 3. 地方 3. な。汽車程個性を開かれて行く 地面を與へ 云小 ず を踏 は汽車へ乗ると 同業 B ٤ ŋ たる W 程门 時 & 0 出地 四み附 る 勝 に此何坪何合 0 汽き 3 限等 40 手に 様が 情谷 事 れ 7 け ŋ 何奈 た。 で行くと云ふ。 力是 に蒸気の 也 0 ようとす 手段 此もち 6 百 マーナ 汽き 云い 担告 車を ふ 紀き の 0 赦や 輕災 云い W 北に 同等 は ふ。余よ なをつく 周があの 面允 る な ムふ人に 想要 限等 L 見み IJ

> 性芯 車片

あ

3

あ L

平介和です 此鏡棚にか 鐵る何度 世は滅っ に自由 奥恵 起き 起きに へるり 起 を監究に 人を貨物同様に心得て走る 柳外 なら 虎が見物人を脱 7 2 5% に寸毫 起ぎ 3 衝 て 0 た。 あ べき狀態に就い 5 る つ カュ な を興意 茶さあ の内容 で 1 る ちに閉ぢ籠めら V 0 車 れ ぞと 余は汽車の ある。 0 る。 6 々 る位充滿 ع 0 1 b る A る。 5 注意 此る K み附 思想 あ あ へて虎の如う 自じ 槛貧 ららら。 平和和 投げ込んで、 版物 K 30 燃きれ 験と 由号 で自じ なる。第二 0 をだに挑はざる な ない めて、 を 北殿の偉人イ は真の かすの 鐵棒 T 現だ の猛烈に、 で直流 して V 個人の 咆哮 標念 て具湯 あぶな < れたる カジ 1= をはま 2 0 寐れ 平心和か 猛炸 き文明 から 1 文形的 -る。 0 3 天だが し 現坑 草命 から 本思 7 0 様を見る に其例 居る たく 佛蘭四 今元 見ない でも んで 0 る此鐵車とを比較を見る度に、客様を見る度に、客様に、個人の個になる。 個 ブ つである。 \$6 は 4 の回見はは L は今郎に日夜に は 0 る。 セ 平和を 居ると 拔 ts 文道 た な 気を附っ あ たる 證書 革命的 **文**法 る 17 \$ は 直等 3" 0 此革命 たら 0 0 を は日夜に 香じんに 同る動き維み 様。物等持ち 関系し は個人 は は此時 あ 凡芸 に育動 けね を除意 自然だ ば 0

0

J. 行师 を食 か ` 人とに がら 話す が茶を 北江 要 of the な だま 武芸

難等 膝頭に 向款 抑言 き 15 0 床几には 二人か 一人は赤毛布、 布 をあてて、機布 一人は 17 て居る 0 た る。 -T-3 0 上草を た所 の股別 < を手で

駄が矢や 0 ~ 張ば 1) 75 駄だる 日的 力》 12

日的

3

あ

-华色 の様う 切き あれ つて に胃があり 仕し ば 日ぞろ 申意 舞ま が一だ 分がは 濟 一つあ なえ む カン ると 6 ムなあ

附言か を工作 円がつ ためい事にぬ。 吹ぶ 此方く 田澤 ぢ 吹く風の臭ひっ の窓がある。 る者は胃 de y. 革かくかい ある 6 あり L ってい る h ま ٤ カン 大すら、或 二人り は 府 \$ 如い 何办 知し 號 ٤ 姿を 辨だ なる B は 3, 見える。 82 が 自己 描か 0 鳴な y. るる。 现览 き 0 0 取と 代文明 だら カ 彼等 門和 切き 0 文字さ 0 が 0 は かっつあ 既言 余は に買か かをも 明<sup>含</sup> 寫出生 0 認え野の

どら 近点 3 あ、 35 ij 拔为 ŋ れ 15 1+ ときっと 鳴な きまし 人も立つ。 ょ ラ ことが ッ 1. フ 美さん オ 行 ] は揃え 4 が 北海 1110 0 -0 る。 改れ

と音を が L 自岩 光力 る 銀 路ち の上さ 交別 0)

オレ

より

き

は

2,

111

が

車論

を

是ia は

寫出される

< 課告め

停ぶ

車

に腰を下ろう

餅

場

2 30 200 三重吉は大得でなった。 豐富 隆 斯科 を て つ気 其の洋燈 る。 き 分だに ので鼻は 意で 0 豊富 燈を 抱か は 隆力 25 此 ~ B 頭が少し る。 7 る。 はま 0 うと 初時る 6 や多の 共その る。 まあ 此方へ 迷惑で 五四紀 上に三重 時に し紫色に 御= へ出せ杯と云 6 なさ あ とる。 が文息 0 古古 いと云い た。 二字 人 が なっ 大寶 ٤

白号

000 つて れで 200 is 成程立 高な 竹符は べて 云ふ 4. 一覧だと云ふ。 るる。 隆けっりゅう 立派 カン はう 0 知時 二十圓澄 な絶 好い 然 んな子 削りつ のは V ٤ が 判別 0 たよれに、 出写 無流 は是で二返日 张· 3 13 なると二十 、安乳 6 ある。 が なあ豊隆 てねる。 色が染っ 売が ま が 圓急 あ安 け 女 あ 0 000 自じ الم الم す 可分は安い るさら 後ぬ な る。 二十 0 0 あ とない てむ 7 圓念 0 à

てね

3

ら大丈夫で、 此。比ら を御門 る。 5 成程奇麗だ。 ち から見る 0 何答 阿が大文大 漆色 黒味が なさ 味はね、先生、 さら 灭 火な が取れて して 行際な 少さ の間へ 0 段人 でせらと云つ 日向へ \$ カン 竹は 動き ねと き カン 籠な据ゑて 0) ts ij 聞き りに説明を 出だ 返善く麦たん 色岩 0 が 出で 薄等 7 7 す 7 暖言 20 四 來き い中に真 L 尺部 7 まあ Ī 置 だ す カン カン IJ れ

だと聞く 作でつ 時なって 重吉は、 やるんだと云ふ。 に見え 心とは 寒色 中 たんだと云ふ。 ねる る 掃等 明くと、比和末な方へ入れて時々行水を使明くと、比和末な方へ入れて時々行水を使明くと、比和末な方の入れて時々行水を使明くと、比和末な方の入れて時々行水を使いたがある。 4 か除をしてか だらら 文島の為には 思想 くる。 3 夫から 4 籠き ね 程度は 御地間り と聞き 能が二次 中东 花文 夜をに 中文 V > にら をして な づく 見み 何空 强硬 な 3 る れ 4. 龍を汚 ば ٤ カン 玄 F -0 って居っ 此 0 あ 0) 17 します る 箱は 0 加高 為まだ。 なけ 入れて た。 から、 箱は れ == 34 を ば

は

る。 變文島に ば、 つち 独立 L 見よう なさ 遊 2 L 水人を そ 理り ち な 45 から と萬事受 ्रोहिं 90 れ 内な 切萬事を調へて置 op 40 虚なを をは と文息 to なり 不い の 栗を 心之 親切を極き 先生は寐坊 可け 交鳥の世 出在 と一袋出した ま İ は 17 は除程 で行儀よくで く引受け 決らんし が質の して慰女吹 반 え。 か 80 2.500 ある 7 だ た。 果 よく自分の前に野隆が た。 カン 6. がも行き 神を ら丁度好 栗き一 る 7 る。 いて B カン 是を行 35, なけ 、皆行を L 御物 そこで 力》 e 今度は を拾び オレ 朝書 造艺 來 一が決 なさ に持べ 7 カン 75 门也 op な へて H 三本面个 B から せら 出於 分范 れ 御书 れ 4 なく 3 なけ た。 もよろ ば 40 出書が と大き きう なく る 造物 家 邻岛 なく 0 虚認 れ カン な

> て、 夜のがくまだ心持は 云って 床と だ心持は B 40 0 し般べ 縁を 持は、少しい が が 節った。自分は 侧背 7 て冷か へ持ち出 穩 = 34 一重書は かで 力》 15 寒気か あ 寐如 L 島龍を る 水た。 0 伽哈 たが 此所へ置き が夢ら うと 町に 文元ラ 様なな 思語 つて見 書祭 を 作負なひ オレ ま 0 115% 详 中 不多 込まり張んに 行等 カル 6 入い オレ

語言を 造らう、今に遺 つた。 序是 ち とら八 7 型を朝き 思っつ を以てい 0 ち 取出 力。 文島に餌をや たら 時過 け 服め 4 0 れども が登る -7 鳥籠を 治るたい 氣 15 る。 tz 80 0 ららと 起物 語 を明有 終を素足では と前する た。仕方 8 き 75 0 考が る っなけ 0 9 月芒 出だ 早場 が 退機 れ 11 から 15 ば 日口 辿お た。 踏 な 20 なら 2 るう -が き 文元言 から あ 케ź ながら、 たか な ち 0 顔を洗 は 15 7 つ なと 限をば る。

自分は静か 色の指数を変 をばち 服め of the る。 を 文息は と思わ 移言 つつか を縫ひ 限め は自い首をち かせる腹に かに鳥籠を箱 は 又丸く 品等 めて 附っけ 黒きで 自也 ときなる。 網線と 分の あ 様やう る。 総が急に寄る 顔を見み 傾 上京 籍か 脸 が人に it 周題 据す ts が カン 0 0 きら 此三 出生 20 細い 本に すや 3 4. してす 0 否定な

麗な鳥に 云つてるうちに三重吉は默つて仕 文島は三重古の小説に出て 愛想を盡 頼らん たら、文島ですと云ふ返事で を御師か 様なな 遊 矢張り類杖を突い 稻世 然かし なからうと思って、ちや買 事を繰り返り に移る。 を頻杖で 所が三重吉 念の為だから、何 ひなさ L たんだらうと、 いとはなる。 支へて 伽が藍気の た儘で、 は是非 てゐる。 來る位 居る 様う な書孫に に舞つた。 御飼ひ を飼か 飼加 あつ と、三重吉が つて 此時始めて 5 むにやく だから奇 ッむ買ふよ へつて なさ B 0 吳れ 只たと 大龍 かね V > 7

是北北 野を すると三分ば 御買ひなさいと念を と云ひだした。是れも宜しい の海な事に、みん 其講釋は大分込み入つ 一圓位する IJ て、今度は籠を御買ひ す な字 代なり れて と答う 仕舞つ たも 島籠の講 へると、 であ た。 急意 な

な高價

のでなくつても善からうと云つて

0

ち

た。

12

なっ

て、 んと、 顔をし なくつ で雲を握む様な鬼大な事を云ふ。でもおあ 答をした。 なに何所の鳥屋 年寄り その何ですよ、なに 大がら 何だで ださらですから、 非常常 て見せたら、 ちや 全體何 も駒込に籠の名人があ 不 龍さは いに心細く 可なからう、 所で質い はと聞き返り 1= 何所 三重吉は類 Cret 4 もう あり ٠,٠ なつて仕舞っ す とかかか ます 4E カン カン ある 5 聞いて見ると、 簡です るさら だ たへ 不可可 カコ 質らに 中 た。 ď, さらい へ手を宛て ない様な 0 知し か、籠は **平介** れま す と丸き 7 が 75 が せ

三つ 慥がに 自分は三重吉が五 の金客で 事にした。すると、 當等然 何答 込んだのを日撃し 斯様にして かの事を しろ言 折の紙人を 出だ 三重者が五間札を慥に此の紙入の底に押みへ ぎょうぎょうかい ある 窓に そこと 大き の 数に そこと 学計しの 教入の中に入れる経がある。 L だから、 織人を「懐中してゐて、人の食でも自分な」と、三重古はどこで買ったか、七子の」と、三重古はどこで買ったか、七子の 3 だし 金は燈に を懐中してゐて、人の 早速画事を三重吉に依頼する たものに責任を負はせる すぐ金を出せと云ふ。 三兆 重 古言 手に落っ 会は 若 0) は

思ふん為 尺点の 然がし、 据する と能の講繹は な 19. 共さ 緑を よく 7 こんな暖かい季節に 5 ٤ 側には日が好く當る。 ye. 女の話し ち秋が小花 籠とは容易にや つたら、 今く出ない。 文島も定め などをしていて行く。 になっ 0 0 た。三半 どうせ文鳥を飼ふ 耐子戸を透して 此の 鳴き落 一重音は 一島能を からうと 度な水

善く 見えて、 ば, るの ある。或は千代とよる女に惚れて くさら 三重吉の ない。 かも である。其の鳴き際 たる。 で 三重古は千代々々を何度となく使 知れない。然し當人は一向 あ 小芸芸 自也 の分も聞いて見ない。 さらして文鳥が鳴かな によると、文鳥は千 が大分 万氣に入つたと 只線作 代々な 両そんな事 と 居た事があ 0 ると鳴な Ha

お た。 て見たり、 療りた。 て 居<sup>る</sup> 胸なた。 そのうち霜が 所がで から 時は物の口で 書祭に、寒い瀬を片附 でゐる。 たの 上を弱っ 戶b 、三重吉が門口 は二重に締め が、急に陽氣になった。 類問 文島は遂に忘れ 杖を突い 降り出 ~ あっ うた。塞いから火鉢の口から、破勢よく、流入っ 训 L たり か がけて見た た。 0 82 た。 L 道管 自分は毎日伽藍の 23 火鉢に炭ばっ たり わ 2, ざとほてら 重吉は豊隆 して暮ら 八つて來 取貨 の上之 ŋ

嘴になった かで、 敵ない人で 香をが、 交流 て二二 \$ 虚 人是 0 面白さ 上志 约in 11 居るが から非常に速 鐘だ 黄金の 0 げ が 40 0 は 右に振 様う 静かに 6 な氣が か淡雪の 咽の喉ど 祖で 15 であった。 ずる。 聽會 0 す。 0 の所で微 0 籍ご いて 又微な音が 0 奇麗に平し 真中に 0 底を 禁二 居る 石である きる。 祭れれ ٤, な音と 赤き 石に が B 五程を 丸なって がする して入り が L つ 文だる L どけ 文芸 0 る。 75 洪 れ ż 小言細重 は 様に 又等 輕な 3 11 0

氣世色を鳥で左さ此での あ 一邊は自 る。 身を なく 其そ 0 の中家 だか 色岩 が 逆系 40 0 で ŋ の紅が大第に流れ 蒔きく 栗原の 分別 3 ながり 象牙を 主 0 振s 栗龍中家 な 15 し込んでは、 米の珠も 非常にいる時はかを半透明にした る。 L な 流流れ 籠がの 4. \$ を薄く混 れ は、膨くらんだ首を 0 底 0 も解れて 産品で あ 非常常 栗窪を 300 失気 15 壶 女 輕さ ぜ 性さらだ。 た 散る 重要の直径 と 紅心 15 栗 早時あ < 0 つる。 して ないませんで の状況で を黄き情に黄き 0 文范

15 は る 書語 緣是 6 文鳥であ が を 紅宝

10 折台 は千ち 代出 々く 鳴なく。 外言 0 は 木品 枯心 が 吹亭

杯語られる 月とつ た た。 た。 電の線で り方に てるた 文が 水が十日位續く 晩には 仰意 前のてで は は箱の を観 文点 け 統一仕 0 6. 中でこ たら、 が み下た 水が い嘴に受け は舞つて造つ、だらうと思 舞 を飲む所を見 月る Ł L が出 て 1) ٤ るる。 8 て、 つて た。 L 彩 な 寐る時で かっ が 0 降二 分がで つった。 大き事 4. 足を

虚に

額を見た 眼"からう 籍か 0 明さる をし 50 を出た た。 た。 箱はの Пo そ L ば 能さ れで 7 弘 た 亦祭 中で cop が 7 も文息 明常 0 V かい はとう た る 報な 0 41 所言 は、 心持首をすく 11 事 カン 向等限 矢やつ HI= 15 運撃く 眼め る 張立 平分 が رج 心お 否治 見さ IJ きて、 رم し めて 8 時過 V て、自分で 额公 居砂 V たん 箱は 3 \* \$ L 6 から な だ あ ŋ 75

0

た。

へて

opo

0

質を 戸北には 女の 別は に発 廻 行つ なを別さす 亚汽 しまる たら、女はも 5 れて は心持八の して、 何か むられき 4 首等 女 めて 0 のう して居た。 を知し 居る **精製** 上。 7 和岛 た。 氣 って居る げ 1. る 文意 あ 0 所たる 後 でではあ たり 房室 が自分を出 を 1= 向也 7=0 を な 後 此 0 4. 大流で \*始等 た カュ 0 女人 カン ら 眼の其を たの às. 成り 海流で 海流で 時等好心 そ 机 長いつ

45

は

なかつ

115 翼を観といると に 浮<sup>5</sup> 自也 常はな V 日分だは 分花 なら 餌をた 成か た。 专 虚? に行い不 0 4 も大分混 文鳥に済か 不ふ には 1t 水学吹车 な 線を設定 周上 も易か 心して入れ か て騒ぎ 荷とく 东 れた殻は 叉 大震 だ 0 0 いだ。 自当分流 女をなかな 濁いつ て 栗窟 極 ま き る が ts は たに た。 八分通り て居る 事 は木枯が な手で 小き た。 B 40 を絶言 水子 羽な松ね た。 拘は 日後 入礼 5 水変 た。 らず、 這世 道等何と 易 15 111/2 0 から って遺ら 中东 は 人 L 栗の殻が かへ持つて行 数なは って あ Ci 水き 一本抜けて 交流で 入いれ 奇 たづら 此三 可麗に吹 は白と 0 た。 なけ 大はな 非なれ V

考がた。 た。 冷記 間まの 其 間整 汽 なく 其そのい 文が其の を、 Ho おがいませ きつ 彼ちっ の淋しいから鳴いないないないないないないないから鳴いは 折々手は 然し線 質 戻り ŋ 飛さ 0 んだり L 出き T 十代々な 見》〈 7 2 火此方 300 0 70 Z と言語を 少し は なからう しも不 だんだ 本党の 問意 野る いて 習を ŋ 喜 力。 ځ L

に中祭 自言 でを接着 新なる き 箱は 氣章 文だる 入いれ 15 ts た。 B 6 限的 な そ が 明 V 覧さ れ 3 朝眼 枕らた 80 为 題さ だらう は \$ る る 新 聞え を カュ 外表 手で中語 は

り木生 が着 ねる 輕勢 程變 右に する 0 ば 6 当ない たり ij 0 持省 ٤ 他等 ٤ 本 0 動意 上之 細望 距離 到を ま け に具合き で - 長額 ŋ 7 ŋ 6. た。 手 る 方也 自じ たを 手頃を薄す 6 0 L 分流 向會 を 傾かけむ ないと 文だでき た を換へ を見み ٤ 0 雕法 紅岩 かと 眼的 颜 れ カン 先等が を覗き ちた。 水を旨くい 0 0 ると L 思なけ てわ 7 足を 端性 た首は 動き 如い横を何かに 0 たら、白 さ込んだ。 真珠 向家 た。 5 ち を く 拖<sup>か</sup> ゔ゙ た。 並言 味 L 不必 3. 0 L を B から 7 圖と 文だる 習は 華幕 鳴な ŧ 7 10 羽位 根如 出出 者に ŋ ŋ 0 ち 2 に首を左 木堂 た青軸を たがっ ŋ は 直海 既に留意 0 に出來て が文素 さら 0 して、 わ 真然 本児を るる。 なの ち を L

自也 分が 廻声 0 もう 田田 つ には 水き一 一杯入れ 昨夕三 行っつ れて、 の重な中ででは 0 歸か 中家 ~ 0 ŋ 訓を 買かに交流

左続舞 三\* 線を重へ 仰点 る 無心時等 古書 0 心得る 红 籠か 加き 0 を説明 E 意心 Fiz は 周片 危険 を明ら 0) 到な男 から て行い it 0 て、外言 と文鳥が 餌為 -0 戸を 壶湿 昨らべ から 出地 明汤 其そ 出口を 逃に 时后 け 0 す げ 時き 説き噂に 15 を窓がら、 出作 do. 邻為

どう 聞き 心 て見せ C 置 7 遣ら から な 0 中蒙 け へか 入れるが方兩方 ば 雨で なら 方は 事品 0 TS が出る 手を 來き 使品 る 其が 0 0 て、質量を カン

きら 開あ た。 戶E な る 自じ 様ったっ を いて 0 V 0 分がは の手の所置に た そ た。 な鳥 L 口名 ろ 已也 三" をすぐ ٤ IJ 上う を B を得ずなかつ も見えな 7 5 塞 は悪な 第ある 鳴ない 押加し 御みた V だ。鳥 虚念 4. た。自立をはずるはい 65 た。 上尚 を 0 人な を で げ 持も -た。 0 の飲き 何答 同時に はは手 た。 ٤ を説が なく 氣 返った。 左背の 甲な を 0 塞 で 7 0 報答に 逃げだ 手で 絶さ で 0

らたながらなり に落ち や、栗なた。 を学 。自分は急に自分の大暖かいむく毛が、自 手で盛をと ば き ٤ ち 機に向む 水学 TI れ 手をそろく 水学 引ひ を 力》 1 150 文だる 能療 6 0 込こ 曲\* 童に け 8 た。 げ は ま を 部章 智量 た 白岩 自じ首は めた。 た。 籠か ŋ 1) た。細く削り 木 日分は 木生 大龍 を真直 0 籠の問 きな手で が経に変 0 食事しょへし 上之 問整 るる自じた 戸と に減 が は れ 7 は 歌 つ 足のでき見る た竹狩 た < 15 龙 1) 15 鳴なの日め す ٤ 10 見るい 上が 首な 自 日的 間まに ひとりで る P 否な 然 カン Ł

其そ つ 0 頃 飯では 日課 ٤ 飯さ 0 ٤ 間はは T 大抵机になる。 向ない て居る 筆る時 分为

> 荒り筆りばならた 挟きら 遺な音を 入っ 聞き さとぶい 仲のが ٤ 時等で 居る 載の L 挾法 た。 所と 7 也 見み 庭臣 は 82 15 た N 此二 來 事記 頸き 意 る。 なら を だ 桃家 儘等 眼 0 カン を HIE な 7 ts Z. 筆: 83 手 も大流 應撮 智以來言 感か る 4. 0 0 時をは、 平的 ٤ 音を 個 は 0 な 教信 自 んで た朝き が あ が 0 ް 伽?; 分范 野さ 0 雅松 あ 感父 見る。 报章 た。 Ci を た 載の 交流鳥 んだ あ ŋ 様う 共ると 0 步 0 かた書語 夫子 Ĕ\* が忽ち 類き た。 -0 晚完 福雪 時等 2 を れで を 大芒 子. it あ 义等 指数の 干力 本法 越記 0 る \$ オレ 已め た。 カミ は 0 0 人之人 神 吹 淋泉離紫ン 指的 1 股票 12 き to

際を重へて古書 筆を を を を 閣 な と際で 土書が 自る方き筆を 関き胸裏向 間き胸裏 干当 きます 代出 開き とんい をい V. 41 4 たは、 よ、 .7 たら 突 き 5 出产 屹きと た。 無差 喜き そ 0 し 三" 2 鳴き て、 ŋ 木工 HIS きま 斯吉 だら 高なく T は今に E2. 見み す 干がか る 化二 L ٤ 思言 馴な と受合 2 文介で らい れ 公程な美 ると千代 め た。 ŋ 11 110 さ 分差 -- 34

自らが行い 思るのだが 出三 を一二 小一奇き 體なが だった は変素 指忠を 度と なたを 箍? 压 竪を被し 排 V 使な 3 け 0 に向っし 爪豆 留意 ŋ 多 が 木はけや 半线 す 分が の 直を が を を だ 可以 作品を放っ だ。 文だる 17 0) IJ 緣官用在 返か it ij か し たらきょう 一学というと さら

た。

縁を側は

-

さら

い事を書き連ね

T

ねる

不ら同じ の音を立てい

妙な音が

事、書新では

の好き

くべ

時後は、 留って文鳥の様子を見た。大抵は は て居た。 い文意 そ る ないで、二本の留り木を滿足さらに往復 れで 様に、自分の顔を見てことさらに鳴く気色とって、いだ、館、みしきりに鳴き立て、ゐた。然し三重吉の云 家 水引 天気を B 0 をやる。 0 撃を聞くさ B 緑気質 のを呼んで 0 好い時は薄い日を硝子越に浴びいますのがなってあ へ出る 文が役目 の 出龙 時は、必ず館の前 3 入in れ の様に をする。 狭い館を背に B な L 白じ分煮 ts 立言

居る

無遠慮に突き込んで見ると ・ そうながあるが文島は決し ・ そうながあるが文島は決し ・ そうながあるが文島は決し 自分の指からおは更になかつた。 論なかつた。 か 6 世だ疑はしい。恐らく古代の聖徒の仕事 他にこんな事の いては の指からぢ 三重吉は嘘を吐 0 突き込んで見ると、 此 先へつけて竹の間から一寸出し の数丈は永久に断念して仕 い翼を聞 々機嫌のいる時は 度試 カン K 出來る 餌を食ふ杯と云ふ して みた後、自分は気の して たに遊ない。 ものが居るかどうだ 糖の中を騒ぎ廻るの 交鳥は指の太 近づかな **麵**麭の粉など い。少し 舞った。 事是 赤に へいの は無句 7

ある。 女を 線を書か 側点き 香をと が、 が長額 でも形容し かけた小説を餘所に 見の女のそれ 郷段をあっ 田て見た。すると文鳥が行水を 衣えの のるく、内裏なの 裾を たらよからう れとしては、飲りに何山 规 ( . 7 して、 ねる の特の製の擦れる と思った。 様さ ペンを持つた儘 弘 受なり 自分な 使品 つて 礼

る

を水人の眞中に胸毛変浸して水は丁度易へ立てどあつ。 頭もはり、 居る。に腹を 水震胸部をがけ 五分位 右当に 腹を腰しい しばらく を使つてる ひろげ さらして水人の縁にひよいと飛び 0 に過ぎない。 して 存せは 附け な 又飛び込む。 がら、心持水人の シアン 無河除る。水に浸かる 決され 除る。水に浸かるのは足と なかった時は尾も除り、 0 總身の毛を一 も文鳥は欣然として 5 水入の直然は一寸 7 時々は白い 中等に 文点で 一度に振つて 製を立む足を 上京る。 、がむ様言 行

交流自まあ を此の 場へ行って、 自分は い羽根から落ち くと掛けて がつ 絶えず眼をぱ 念に易能を へ移した。 の郷上でいたづらをした女が、 水が op 3 った。 0 それか 取って ちく 水学 水を汲んで、 から 如露の水が盡る 珠に 來た。 B 如露を持つて風呂 なつて 絶さの さら の上からさ L から 以言 て文息 には 座 た。

額の前に翳し る。女は海紅くなつた頭を 6 0 なるなの光 此の女と此の文鳥とは恐らく てわ ながら、不思議 線を反射 た 時等 人別させて 裏る 一門から げて、 さらに瞬をし 築を i 懐中館で女 同じ心特だ んだ事があ 織い手を

廣い終側で んとして、箱の上に乗って居た。 て遅く節つたら、冬の月が硝子 杯になつてる なつてね L らら すぐ鳥籠を箱のなかへ入れてやった。 き 0 能くな 日数が立つ 豊からだ かに が薄白く浮いた儘而り木の上に、 思はれた。自分は外套の がほの た事を た事が 1= が れ の明るく見えるなか る。 從つて あ 或ある。 ある。 ある時は 文元 時きは は善く噂づる 新春記 越に 晚宴會 の外根を返れ 其その が栗 に差し込んで、 底が然で 関に文鳥 鳥籠がし 米の数文 、有るか無な があ して、

首をすくめ 文点 上公寄と カン 行 也 を出た 此三 起超 出 き を見み して 0 直播 L た、眼 本をふ 0 女のなった た。 めて 文鳥 旗陰 を (宋· さら 唇の 細と かっ が一寸見えた。 は結 思蒙 L L 0 77 上き 化 す から な 箱は **对对**: á 郷ま 田 ٤ るなが なが 此二 語る 口多 カン をはづし を から 自也 & 引き 煙 自分は床を持た 起おき 掛か 0 干ち け 中原に、 代よっ て、 T を 0

から と だ。 す Ħ 人公 思っ 古書 れ 言語の 0 ば 0 みならず 飼か 115 を 見て L つて き B 鳴な ij 居た文島は、 V. 三》 る 0 重な代表 様う かっ 指出 々く なる 馴な 外湾で 指数の れ と鳴か 三" る 先から 邻等 15 地言が でをや さら 3 從結 ら餌を食る がごけ だ。 つて じけ て、 見み 現沈に 交流に たさ 3

別といり 0 を 0 めて、 あ 間ま な 次言 ٤ の朝 る。 0 カン 気ぎが 方特 0 かっ 絶がが は又意 から を 覗 面が箱は 額沒 さら 7.0 け 0 /様っに 1:2 帯な こさら 洗言 7 7=0 に乗っ T 時々は首を 終がい て、 昔なかし で る。 15 あ 0 食事 女のなか 其ないます ちらい 7 出て見み 25 る。 を対す 額は が 何な こち 多 を 交流に 中李 る ま 0 て能 V た女 六 無影響の外を を 思なひ ٤ 11 はな 形と もら 禁う 始せ 出地

> 見み 長然 る Vi 源台 かい があ す n L た、きらと 省公 を [!]] \* げ

-

人公

25 栗霞 る。 は まだあ 自じ 一分は栗 るる。 水学 y 水学 of the もあか ま ょだあ ず る に書い 0 文だった は 滿是 712 込 L

T

地はある 書祭 0 六 る。 出地 3 水さ 所が 迎きり 又終 して 全きく 置お 出き 総え 侧部 を、 4 て、 濁じ 見る 出色 いって仕舞っ ある た。 3 聚度 きなが 食 で 從 ٤ た。 5 F, 海克 書 水学 七 動 書物 を 分点 す ナ な ナー る 1. 終記 虚さ 極い 7

五,

た。

引きれた。 果结 置常 を食べた。 つて 7 0 0 Vi 鳴な 類を能 か き 居る 5 は カ: 途上 た。 出だ Ho た 少 主 ts た首を又出 端だ も亦 L 82 カン 自己 K 7 ut 7 カン 11 へ 文鳥 遅く 分が でと、またい 線光照 20 た。 あ 時間 は 0 池油 を け して は千ち た。 op がき 0 白じ 覗 げ 0 き 化 分がは 見》 ٤ 共产 た。 カン 安心 た。 ts 々 0 上質 かないない 家人がつた。 とら 額當 L 々 して 老 H 力》 鳴な 8 易 首を 水う して見たら、 旗 7 E" V も文鳥は再 書は 机で 耐な子 j 籍さ た 書類に を 沈言 たしく そ 出だ 15. つて 驗 れで L 局が庭園 人とな 飯さ 7

る。 書は流い 0 き 1/17 カン ~ 1+ た は 相談な 小营 説は らず 大方だ は ン 0 カン Ę 香港 から 0 た。 指数 0

> 独然だ。 細くし 分がが 明治し を記 で絶か ない。 が 10 ts B だー そ 0 ne Fi. 7 中等否定 É カン ぢ 冷記 4 がは不思 一本であ 徳に の最大 Fiz 居る ~ た三重吉も此の な 0 0 た ٤ 中変を という 書は新 見る語 たが、 を 手で 出生 40 40 日分は、 いに炭を入り 文島は又服さ 眼等 川あ を 和性 L 然是 け 4it 交鳥は此難者な一 覗き込んだ。 け へ還入らら た。 83 0 いたを 心とし のて居ると、 炭取主線に置 朝さ 文だる 談主 る v v 大方程 針で 25 た 师小 を 思った。 て、絶か 和说 る。 L がい け 12 れて 動きく 事大 本规则 文だる 一寸豪所迄聴え ば か を 能太 か 始とかさ 佐倉炭 験で 開き B ٤ た 交流に 気色は < は いくら見て V L L 1 12 文島に就て 4. 例に て、 寒意 抜いたと見 U. た。 0 に計算 て、 本党の 83 だら る 12 \$ 4. 終処に 似じず ٤ 自沒 白じ同覧のが時 丸き ts 附 1:2 足也 ららと思つっ 文だる 細煙 步世 4 V. 眼り \$ からこど から 足も 45 7 立た 元える 足むは 音さ な Fiz 真さ を次し を て、 炭取 本党 足あ 木の を立た 動多 を る 第二 は 0 を L 7 な胸窓 7 カン 上之立定 朓烹 自じ 記さ 72 主 7 す 7

心持 てかり 小さ火が 説き鉢質 れて をす 持が カン る。 は次第に忙し す 何先 0 変家 だ 家克 カン 自己 ロ分の責任 ag. 札 0) 0 な るる。 文がい れる 朝雲 ガニ は 111.+> 依い 山山 然光 な 分がが たない 7

炭をつ

公札が、

んで立つてゐる。話さは

日か

神る型とは

何だだ

か頭が

重いので、十時頃に

ると、時なつて

自分は、 御ぎた

進まぬ

ながら、書寮でペ

ンを動かしてゐ

さん、北處

類は賊さ をよい

を味み碎いて、近附いて見ると、公札のよりもずつと低い。 庭下駄を歩いて、で

へ端書をか ながら、 自分は机の方へ向き直 文鳥はとうく 女烹 0 直陰 を 脾 死んで仕舞った。 ハが餌を造ら った。 8 0 け さうして三重 た。 下的 な 女は 6. B 大元で 0) 古書

あつた。 さへ盡きな 4 82 B 0 を能へ入れて、 0 は残酷の至りだ」と云ふ文句 して來い、さ んで仕舞った。たのなんで仕舞った。たのな 務しみ

鳥をそつちへ

持つて行けと

下女に云った。 かと聞き返し

自分は、之れ

を投函

さらして

下げ其そ

は、

持つて参ります

た。

でも勝手に持つて行けと怒鳴りつ

け

て意ださる

の方へ持つて行った。

ばらくすると裏庭で、子供が文鳥を埋

るん

いでゐる。庭掃除に賴んだ植木屋が

いらが好いでせらと云つてゐる。

事を致しましましましましましましましましましましましましましましま かんこう 職は、 此 一向書いて カン とお 6 返事 なかつ る の計りで家人が悪い が來 た。 文だった。 は 11) p 愛は とも残え 想等

0 土

手で 登記

るべ

からずとあ

のつた。

筆ぞ子

0 手沾

(221)

張は 所よる 廻清 がに行っ つて見る た形で、 寐た を 氣がり 立た 0 7 は 士二 だ 儘 カン 知し ら、念の 时過ぎで 12 旗 0 あつ 濟す たまし

たり猫を附っ してねる。 れ 面党 7 11 いて居た。 箱は 0 交鳥は 水学記れ 上之 し散らば から落 11º 分范 决以心 つて ちて は 0 は明日 出も引繰返つ! び ねる。 居る op る カン カン ら誓つて 0 K 習り木は 鳥能 さら 0 L 此で機能 る。 7 抜け 横に 縁を組み かじ 出栏 倒信 化し

出でて を食つ は 足を 翌まなるひ つ 盤長らく 日 たら栗も水も てから、三重吉に手紙を書か 書き出すと、文鳥がち 文鳥は の筆を留め、 を で張る程入れ 間り木 鳴かか た。 大分減 なか 上之 文鳥が又ち った。 を動き 7 やつ つてねた。 してと鳴な 力> 栗き な 7 7> うと思って、 文鳥は一上の 山岩 つ 45 と鳴いた。 手下 盛人 た。 一紙は 白だがえ れ

翌日文鳥 依賴 交鳥が又鳴 る 腹はを 小さい 0 紙な カン し附けて居た。 文意 なく 毛ヴ を共そ 取 な から例 0 位 習い に関き 15 して電 0 芝 れて見え 菜所迄 を下る ٤ から 少さ IJ

其をなって、 HITE 0 れ た 7 た。 居る 0 は夜気 た。 明ぁ 一所に午飯 重个 疲況 0 九時頃 12 れた 會合造約束 逢つ 一飯を食ふ。 から、 C. あ す L 1 0 床へ 遺れた。 7 て宅へ節の 0 晩飯 道入つて寐ての事は恋皆窓 が 色々長 を食 た。 寐って 歸次

6 て行くと 嫁をした。 op る 5 型である の何處へ しんだら TI 朝智 40 0 る 服めた。 が世が深め、中なり 500 くら を対 0 0 が B は 覺さ 行はと云いれて 當等 玄 80 旦克 15 あ る が 7 は満足しながら る。探と考へ Ope 又差例 けば無時に In It 否於 あ は 知 や、す 0 だだつ れ 件を片附 主 る 1 所言 40 田られ 例的 へ行く て楊校 まだ 附けに り不幸に路 0 そ 件艾 を思ひ . る HE な 氣章 供ぎ を \$ 所 使品 0 15 だ だ ぢ な カン

٤

L

を 婦か 婦か け 側質 0 0 ~ ども 出电 け った 0 足を 分がは て 0 下办 は る 物だ 午二 かい と、鳥籠が箱 0 籠かの ひに書類 - 後三 に立た 0 て、胴ぎ 底に反 7 頭 25 0 州へ這入るで であ 3 へつ繰り返っ ĿŽ 直線に伸ばしてる 験が ľ つと文鳥を見守 色は薄 L 關分 ŋ 7 -一外套 例の縁を 0 た。

創為 虚には 0 殼 カン ŋ 简单 る。豚は むべ

> 1 來會 西に カン 7 0 2 25 0 の一座だり た日づ 日にか無味が脱けて、全つた漆は、二番つた漆は、二番のたった。 は 底 0 れて斜 光》 て、朱島 る 面言 のよった如と 小の色が出っ に落ち

る 自也 自じ硬た なつ 日分は冬の 0 た郷産 文鳥を 木を 朓系 を Ha 15 8 跳系 跳系 色が め 6. たない L L < 7 橋を 惠 其表 を脱奈 下に 8 た。 空营 は

を卸貨 て、 カン 分だ 書いい L 4. 大龍き はこどんで 羽柱 和根は冷切 其その 前き 道が 陳手に ^ 0 カン 0 鳥館を 玄 0 の真真な 細か 見た。 月2 を開いた

文鳥は靜に、掌の上にある。 pがです。 与か Poo ララン 拳を離から引き出して、握ついる カコ 主 7 L ばらく を鳴な ٤ 座さ 作布園 の上にある。 妃 L 0 だ鳥を見詰 上之 15 卸营 自分は一 た手で めて は手 を開 を け け

備き鳥を を を っ 造 + カン てたま 0 10 ts なる カン 小女の を 自分は 小女 が とら た盤獣 步 は v と云つ IJ 机空 んで 出控 園だ る。 敷居 小ななな 15 は、餌

んが鼓

を御打ちなさる

福花

の袖を

が

びらび

ら見えたが、大髪好い色だつたと賞でゐる。

ばなら ていり

あ

とから又色々若いも

のに冷かされ

つてきを贬し

た末、高濱

日出度謠ひな

が納めた。

、まだ廻ら

なけれ

所があると云つて車に乗って節ない納めた。やがて、まだ廻らなけ

ク

0

三方なしに自分の鼓に、自分の 爺、た も皮肉で あつた。 虚子は 微天 うない しょう こうじょう かいしょう かい きょう じょう

そ

から散々な批評

を受けた。中にもフロ

ップ

虚子は微笑しなが

を合語

循門 きな排降をかけて、改をかんと一つ打 のは、 少さ L 扣店 して 行くと、 虚子が 欠や

2

掛部でニニ さら かけ 馬ばる つて、どつと吹き出 自也 所に吹き 日分は 自分の聲は威嚇される。た時に、虚子が又腹一 様に自分の鼓膜を動かし り考へてゐた掛聲は、丸で真劔勝負のそ 7 々々しくなった。 L がくすく一笑ひ出した。自分も内で小さくなる。しばらくすると聞 ねなかつ 虚まし 度波を打つた。 が斯う 虚子が又版一 た。元來が優美な悠長 し 猛烈に來やらとは夢 た。自 其時フロ 杯に概合 度によろくする。 それ 自分も調子につれて、 ーックが が 自分の語は此 から威嚇し く辞まり 内心から が真発に立た 一なも にも歌 40 7 る

> 色も、袖の色のびらく ッ は クは 思はない。 忽ち ち野 成 L た。 门口 するだるいしてが 一分に虚子の 0 福湯が 柳春

た。熟睡が時の世界を盛り潰した様に正徳をる。味の中の夢は常の如く安らかであつた。寒間に風も吹かず、半鐘の音も耳に應くなかつい割に風も吹かず、半鐘の音も耳に應くなかつ ら、気を付けなくては、風の壁 失った。 験ようと思っ た。風質 0 7 の歸りに、火が强過ぎる 次星 の間へ出ると、炬燵 不可可 ないと変に注意 の息 様だか L が

驚愕の場合に出る、鋭くつて短い感控詞の調整な、情人の死を悲しむ様な―― 野底音道の様な、間人の死を悲しむ様な―― 野底音道の様な、これる。訴へる様な、口説く様な、説を入れる。 家の赤ん坊を湯に入れた時、赤ん坊が湯気に上鷺がて程狐ると何時でも泣摩を出す。此の間にいて程狐ると何時でも泣摩を出す。此の間になった。 つて、 た。 すると忽然として、女の泣吟で眼 自也 日分が此下女の具様な聲を聞い 引き付け たとい つて五分許泣降を出 から た 愛めた。 のは、

子ではない。 称る。 る。見てが、窓る前に見た時と同じである。平と、洋燈は例の如く點つてゐる。寒と子供は常と、洋燈は例の如く點つてゐる。寒と子供は常と、洋燈は例の如く點つてゐる。寒と子供は常 燃える壁とを想像してるちょうな。焦げた蒲関を想像して や不深 に射した。今開ける瞼の裏に、此のる。同時に、機を洩れて赤い火が颯。る。同時に、機を洩れて赤い火が颯。 うし た。 共きの 焦げ でなくない からして飛び起きた。 ではなくない から いまる いっぱい から といの 光が 届 て、 ある。暖かである。 時自分は 突然隔ての唐紙をがらりと開けた。 た消
関
を想像してゐた。 通り此の 頭後近 つた炬燵 。たべ下女女が位いて見た時と同じである。平 製い た。所が開けて見る 0 が強うの部と を 漲ぎる が時には、 眼が してる 売め 3

物を云ふ。変は眼が 許なりで 飛び出しながら、何だ! 別に起きる様子 の裾を を覚まして、 を抑制 ない。自分は る様う 途端に下げ 15 して早い ŋ 大立った盤、 そ 0 下女の泣 れが自 け 自复

# 永

日号

動と 正 月らし、こう。 このながらた しょうよう さいかつ 不断音の儘だからなった。 しょうよう 驚いた 證據である。自分も一番あとで、めて、やあ――やあと一ツづゝぶつた。み か、メルトンに對して妙に遠慮する傾きがある。 の一人がフロックを着て 雑煮を食って、 やあとつッグンぶつた。みんな いづれ 書稿に引き取ると、 ねる。 \$ 若い男である。其内 着なれ ない所為 しばらく やあ

連中も大いに勝 子が車で來た。是は黑い羽織に黑い紋付を着て、 へた。さらして、 極めて舊式に極つてゐる。 んでせうと聞いたら、虚子が、え、たうですと答 ロックは白 矢服能をやる い手巾を出し のものを突つ 一つ窓ひませんかと云ひ ものを突ついてゐる。所へ虚 あ て、用き なたは黑紋付を持 から 其必要がある もな 4. 田澤 遊遊 を 斯克新龙 て下さいと依頼 つがつて らない自分に取って 望してゐる。處子は自分に、ぢや、あなた識秀

といふ興味もあつ

は、迷惑で た。

を始せ

餘程 程とれ 素人でもい 聞きがら発 らないから、所々甚だ曖昧 うと思つてゐた。然し、批評をされて見ると、 だから虚子と自分の優劣はとても分らないだら は元本はできるようなの母ないものみである。 たの際はひよろくしてゐると云つた。此連中 不\* た。 を云へといふ勇氣も出なかつた。 すると虚子が近來鼓を習つて 味いと云ひ出した。呼にもフロ 発来ない摩が出た。 漸 自分は謠つても宜う御 るた若い連中が、 前に智った丈で、殆ど復智と云ふ事をやから三人して東北と云ふものを誘った。 理の営然な所だから已を得なり、答案といる 申し合せた様に自分を く語つて仕舞ふと、 である。其上、我な ックは、あな るるといふ話 應うじ には、馬鹿か

心光

して見てゐる。

う宜いでせうと、七輪から倒て、鼓の籍を経皮の上をかんと彈いた。一寸好い香がした。も

皮の上をかんと聞いた。一寸好い音がし え大丈夫ですと答へながら、指の先で張切ったたなる。 かたには驚いた。大丈夫ですかとなれたら、え

みんな驚いて見てゐる。 自

自分も此猛烈な焙り

かんとしいふ炭火の上で鼓の皮を焼り始めた。

と、感所から七輪を持つて來さして、

虚子は車夫を走らし

て鼓を取り寄せた。

てゐる所が何となく品が好い。今度はみんな感

からつた。紋服の男が、赤い緒をいちくつ

めに

めた。誘のうの字も知らない連中が、一 御覧なさい、是非御聞かせなさいと所に た。是は囃の何物たるを知 論ひませらと引き受 あつたが、又 0 ひ出した。 容さなびきにけりと 半行程來るが、加減に 質 承した。 そとで別なの曲を諸好い加減に 質 承した。 そとで別なの曲を諸好い加減に 質 承した。 そとで別なの曲を諸好い加減に 質 ないたい。けれども合點の行く迄 抱い込んだ。自分は少ないこれがです。 御遊りなさいと、想に説明して失れた。自分に掛撃をいくつ掛けて、こゝで鼓をどう打つから、いから一寸打ち合せをしたい。慮子は、こゝでいから一寸打ち合せをしたい。慮子は、こゝで 第5 被 被 うちに、どうも出が好く た。 ふるひ出 起だ無勢力で が何處いらで鼓を打つか見當 だ。自分は少し待つて異れと頼んだ。 しては、總體 ある。けれども流 を脱いだ。さらして なかつたと後悔 の調子が崩れるから が付かなっ L を

を

持つ

7

枕

に就

た。

٤

又夜中 八だら

B

の今日

にだから、

ま

あ大丈夫

い茶の 仕し代言せ 抵 ださら 0 出でな 好茶でも 一來る る 舞ふ いの ٢. ٢. 損え ٤ かい べまら 間葉 損え 者と信 だ。 0 K た 大は、 御物 0 K なる。 車賃が損に 3 ださら 日中 牛込には な な 5 下谷、 一がん 6 る V 0 感 Ľ だ 朝又電 b 世 \$ だ。 7 機等 ts で密数 0 0 る 浅草婆か の小 しださら 3 刑事 餘空 ださら に自分は、 警は祭の 車で節 る。 ŋ を は せる刑事 と云つ 桶を食いた ッを各替祭 がたつ 警視し 1 だ。 の力なら る なら大抵の事は た三四 電べ 泥艺 捉。 0 ま が ださら 車片 る心に 华分坂 Ha ると、 を電力 割りり 0 20 人に る حؤت って だ。 車に乗 ٤ い顔を 刑許 辨賞 つて ま かね る あ

自也 5 生物出版 7 10 自也 る 日分も決 0 7 15 夜雪 取肯 置海 ~ 0 稲は て凝る。 用き を なつた。 る だ 呼よ カン 立たて んで 好い きも -込ん 心持で みんな 化L 戶b あ 0 方於 統 -6 が 6 ŋ あ 6 氣色 を 11 な 20 る 直路 1 味 7 來ら が 智は から 10 泥棒は 心さら لح から宣 れ 元》 思想 な 0 40 0 0) 通信 谷智 あ

泥棒が 下絵 かい 底 た云い から 道は 入り 起き ٤ -> ふい 7 3 た様な顔 20 北 るる。 た。 成ないない。 برد かをし 味品 かい き たく が から、豪 7 わ る 4. 3. から 所言 抵 起 0 \* 方は は 7 かい ď, 見》

北程音 横切つ 立たっ 下げ 所言 15 又た 忽を戸される 7 る。 る。 な返事 安克 自分はそつ 部个屋中 五. 女がが 機業 遍? た。 0 ち HE 障る た。 0) 聞き Ł を開 入口の しろ い普通 日分は障子 て、 斯でき 歸かつ 奥な ŋ 9 V を ひと云ふり ごとり 炎から出る 隔元 が を かて、 0 た。 が 立<sup>た</sup> 0 る方法 云かっ ある 7 た。 北調 か ٤ さら 來き さら V 0 床を出 ٤, 0 10 被重 た。 夫さ 0 7 身を寄 7 近かって に違な L れ L 2 くくと、 暗台 0 20 とがか 張鼠なが 自也 てい ŋ 神光 常光 る。 7 る。 修造くる カン 4 分范 ٤ 6 は二人とと 75 真等 何在 云つ 中 11 忍よび 自己 れ カ> 香な 此二 の所作といふれ そ 易 分がな か は を な部屋 ٤ 5 から た。 0 職官 5足に妻 板敷 ※ 屋\* ٤ 影か す 怪や 暗含 は 1 出色 すぐ板敷 事をか る。 0 かと難有さら が do 7 をし 本を支持では 動意 0 落付 ばらくし Ŋ 左 い音を約四 出口を 1 體管 1125 0 る て、 造 0 様に空間がに 平沙 に一人 部~ 2 ある、 83 裵 であ を立た だ、 た。 な 痕り

がし

7

聞き

カン

Con Contract

が 朝き仕上 舞 K 噛む 75 0 つて 解さる差 を 洗香 0 0 前等 0 出世 問第 L 來〈 水ると、変 胜地 夜

付っ自じ下径 と要は、あかでいき は是 もさら オレ オレ -0 ば 奶小 なた序に鼠を追 よと す 造り れ 0) にと少さ ばが れ 力》 た 鰹節 7=0 0 たと 不等 H' を 分龙 此二 腓系 ましく式 0) は 時始 は を仕ず 居た。 成程 舞つ 0

胃 め で には 門のると、 上之 冷記 眼め 日が時また。場は日が加い たく から 氾認 見さ み 重 き上 は 15 do 大分 たら、昨夜 雪が 0 4. 空が幅三 一がる T 除と ねた。 其表 ٤ 0 れ 他左 儘 たら 耐なイン 豫想は 尺程的 0 いて寝た L あ FIE V: ŋ も思い 0 懷 様っに 切っつ 爐 見えた。 0 为 て、 窓を 腹点 を 0 をの脱る上京 下海床管

ると、二つ 擦を済ま 續っこけの 凍に < 方於 どう 風ふ 17 多 から 子 着" 75 弘 は して、 て 様で た になる 冰潭 成等 0 ガ 程學 Hu 6 妻にどう が 茶草の 孙 男の 利き カン 3 間で紅茶を か ち 日気な 17 方常 子 から れ が ども <" 寒 カン いて 例芯 光気つ L V 0 红龙 20 通信 らだと ŋ 一碗に 20 0 池な る。 事 ٤ 開き で H 300 か 温光水 水道等 ¥, ·L 泣き 让

元迄來て くと月計 れ 入口迄 8 見る 飛さ ŋ た。 雨室 奥なく U ښې を 素す 出龙 あ るる。 定を照る L 四次 込ん 0 す 枚言 虚なた 自分え 次星 0 は れ を 部个 は 寂場 るる。 で見て、 屋中 間等 ٤ 戸と は L 自じ美 口气 出で 直 7 おのが 分龙 カュ る。 6 0 真なり 月記 ---所 おも外を歌きない。 教を 外を 歌き 明察

泥を矢や 明。翳音洋では は安慰 0 引び 出を が を持ち 0 た。 き る 0 時標 起ぎ 1) 竊と つて L 此の た後で なら 7 15 香め な 開台時台 來きた of. 0 く々し 竊ら 把部 な たん て つ 3 方 部个屋中 遺なるる 下的 が き 節生 25 カン 所言 取と 方はか 女記 れ げげ 7 0 る 0 方は 途で 0 ŋ Op 0 0 75 す 0 が た ~ 芸い 疲 外は L 7 消か ん 7 6 あ 0 出 來<sup>き</sup>て、 22 團だ 3 逃に 飛さ る。 だ は T な る 0 來會 自じ T 事品 ٤ 0 れ げ 0 る が 片方を見る 分流 氣章 -共を取と 7 て、 た 出地 通信 0 75 泥海等 何怎 ٤ る 0) L 0 0 から 0 るる。 節だ 付っ自じ 歡強 だと云い 云心 で 館生 7 & 力 は逃げ 舎す 分流 Lit's つ 思い あ を見て、 \$ 0 担当から た。 た。 ~ 者や る る B 0 は 知し 0 前きず 上之 渐5 0 0 オレ 何生 、 其<sup>そ</sup> 號 変き薬でに 泥岩 0

> 泥ぎな 棒ぎる カュ かれ きて に 腹ねて 共产 少さ 7 長女な る 20 る な L 來 0 が る。 和批判的 内京 る で、 ٤ は 小二 おいないできるけ 残克 外景 去心 念さら 川き 0 泥塔 た。 部~ に起って 域系 屋中 侧質 が 选章 E るる。 は を が極ださる き る。自分は又たは下八で、長女と あら 歩き 寝り あ は 眼めの 75 ŧ 色之人 カュ が 居る た あ B 冴さ ٤ 2 0 Ł 這けの えて カ な 弘 36 事 いな 入 0 今夜は 原验 20 y, 20 さん 同意 で た 孙 で記さ 0 た 道い部屋 2. 力。 0 0 が 渡れ 0 1-5 15 な 1) B 然を知し 起书 ٤ 0 d,

9

見が所で超れ 下げ たった ٤ た。 か女を 飲り たら、過な 入い 賴5 明お寝ね L くる 引ひ いが泥棒 煎盆 むと云ふ聲がし T 0 たさら き を ŋ 取つて 洗老 Ho が 0 0 は る ľ 此殿動 是吃 て、 が 0 6 いる な + 痕里 7 Ł ま 何芒 を 世 寸 ね 子儿 様だ 面党の 見み た。 食力 -0 0 \$ 元付け 經たつ 笑き前き から 7 3 を だ カン 更智 近や 例告 聞き から、自 カコ 拉走 < 7 ま 0 よ 0 IJ た。 つ 力> T \$ 力 20 書は 遺はで 分が 解る ٤ 11 思蒙 少さ 0 戸締 取肯 見み Ċ L ŋ 3. cop 80 と、玄グ 次を活動を 可包 行け 延ぎ p 臺於 方 < る。 3 ŋ 所言 取と 起超 な 何と 14 が 裏た 闘か 7 3

> 7 計か

0

お た。 注意 校芸 p 意す なく 此二 なく る。 七 雨を 巡览 0 て、 分がは 15 不多 金道 遇ち 取肯 を きき 称青 あり なお人だから、 なく 恶智 返記 0 南 6. 4 不い る rilli 様言の 90 は、泥棒等 た せ

九素智療 紛光 高級 大したなった なった 大型 たんしん たんしん たんしん たんしん たんしん なん 巡査で も順は下げ 補品 合産女芸珍え 百 글 女な Hi. た物を手帳 かい げ 0 -1-せ あ 丸智 回是 000 T \$ 10 いて 共产 K ch 所であ 置おねけ 向知ら が 75 0 cop 下是 ŋ がて 迎涛 本語と、 笑きつ ŧ 價格 す な 紛沈 7 3 12 V ; 夫記 付 25 -(" かとぶい Ł を 其子 る。 念を押 記述 0 カン す け 處こ 日を録え 7 かい 0 此二 遊 単たた を L は 何ない。 7 --75 點泛 在台 す ま 面白さ るとど 0 ば は 北美 7 カュ カン 丸馬 1) 指接

ださら 供給月ちある 知し自じた。 20 る。塾を る が 分流 0 0 筒が限が所物 た。 11 日生前差 夜は失な 此二 は 15 任上 0 中窑刑院 15 控察人が 方常 時等 事じ \$ 始也 0 TI 蠟らが かい た支急 中勿為 た 0 烟气來 85 な 7 0 6 を着きは は \$ 拠が異い 帶導の 何答 立た 座 泥艺 业 75 は を 7 終ら 道路 棒馬 7 仕事 を 1:3 2 あ オレ 出でて 7 0 來\* る 色 く を 切に 次 る。 御控 見 L 近り

至しす

だね、

IJ

年を

た所為 其

自当

猫や 3

が

1.

5

5

だなと

ふ

do

田本

た。

彼か

社し

11

萬光

事に

から

つて、

15

ij

2

£î. 分京 程是 見守 つて 20 た。

猫

食 は L た。 吉託 本\* 0 方で 败! ほ 1-3 は 路者 一げて、 < が 色人 る を 7 身 子供も 流流 だかごた L 上語 が又泣 治な

出た聞き出き

出でで の下に を 味みを 做; で見えた。 がの H 出て行 間ま 雪の夜 織っき がは此 3 さら であ 火ひの L 火の色に、始まりの 啜さ 切诗炭素 1) くが か 念はに か , G. 自旨 ち は め、解析関性 静ら 幸哉 あ カン 方法 鳴な 2 10 れ カン に疲ね 灰は口号の る音に耳 る な の変を た灰の中 収たら 洋 燈

仲間に出來さ めから胡手に 大抵党所には、殆ど 仲のる C C 所迄をは、 3 0 るも、 0 寝な向客早か に子田 で 子田 様子 がを見た試 て 一度の た。 た。 10 ٤ 遠京 U L ľ 田浩 食を、豪所 知し が 然がし 猫を 7 1) 來 -) 見みつ 供もと る。 IJ 樂人 6 ~ J. か は る。 移言 其の 構なひ えなな ねる大涯 別るに な 82 だ 0 前点 遊室 形という 類陰 庭証 つ ٤ しも と云はんなっ 足を でが気が 子生供物 怒を 附け · ( ) 0 ž < の隅に置 植刻 を揃え 到这 ただに 投作 を き L ない。 ·子= 足り で横に、 様っ なる。なかっ はん計 色 7 き 0 カン 子才 供養 しがな 何所 み を 40 L な 猫さ た。 朓东 · Ja -が きり 上でい 日与くか いくら が 猫き ŋ 8 40 が か 65 かた儘 れ 段なくな っに、舊友を他 此方 子生供養 7 ば な 力。 カミ 15 日四 猫空 來書 4 0 を 将 其を 14 75 る文字で 像公 C Ď> はとても 0 0 角か 创物 方きで 當落 下的 0 8 b 0 修で騒 なきを教がると教が 共 ての其を仕食りの舞きは 女家 喧嚣 L から 抱 他人扱い は てねる 15 7 髪なす 遊室 た 動? あり 4. 初览 是 10 U 40. B 20 認を 3 き 魔の 25

黄 も意識 めて 色は 和 0 3 81 瞳子 見え 様う -0 20 T な うる。 た。 を、 る が、 为 つった 彼れがに 放 日分でも、 共 0 れ 服め II ŋ 家多 附章 しとがき だらら。 世の小ない。中条件を は、 木 何心 時つ 中の存在を判める 青葱 ち 味の Ę, 庭はの から け 7 0 ٤ 8

線が計 行的 ら追懸か が段々く ある。 夫者 是事 破 様う 0) に落ち 實 が、 を 事品 礼 0 オレ 飛 抜け を、 彼か t 75 C Zis 彼か 1 废祭 U 6 あ れ ち 圍爐裏の 時を 上 見るも る。 7 重然 滿楚 \$ れ れ 此二 から 此公 存たまで する に自じ は 0 0 3 時に限 きらし 用きら 15 覧す 元に気き F えただが 傍ほ がし 2 立たして、 何以 海ぐ 8 な程度 いつて、 がかかっ 時で る 逃 げ ٤ 所なく と見えて、 込んで < 後空 だら 怖品 猫さ つて 近所に 自じの 15 長奈 は が 分元 & 1.t 此二 小が肌 來る。 だばく 0 る から 0 V 障子を突 脱尾の 生い 0 だ 時支 毛出出 亚" IE き 力 脱沟 -毛力

が活け

7

自分は、

座主

性布と

の上

にどつ

Da

1)

が

ŋ

7

る。

火鉢には

U

切ま

4

b

00

上京

たら始

如めて暖つも

カュ

な

7

がい時に

湯に行い

0

つて書籍に這

洋が焼が

聞く

を

持つ

吳 奥な

\$0° 4.

3

んの

容問

と盲腸炎に

なる

カン

4

知し

す

悲が 來で

カン th

B

で 政意

5

Zi,

寒意

たださら

すよと

力じ

分が

は蕎麥湯を

红

可い

と答言

た。

彭 だ 立から

は

そ

れ

が

宜

で

步 5

L 6

悪ない

様き

1

たら、病院に入れ

朝き朝きあ 小二仕しこ 切りの肩 支信は、 子 ある 2 1舞には 供貨 火のた 肩かた 不為 鉢等 を食は 烟花 はま が 6 心持が好 掛けて が 0 うの方はいって 書はなた 此方 何意 今时 我如 所 L る は無数く 113 捷臺 から を 不 < do 安売 飛光に てい 大智 亦 ŧ な す 叱 る v L だ 泣<sup>な</sup> る き な る た。 7 日左う 寒彩 かさ な な 0 だら あ 胃<sup>ル</sup> が 摩えで は た。 いて L Vò る 作、餘聲 -暖 か 殊に 日日 恶家 1) た 75 け る 5 いので此の頃と思ふと 小さ過ず 0 る。 ま B れ 付っ 足を E 9 け時 0 废产 先锋 5 25 ぎ 何とには背性處一凝性冷の中京 る る 頃をと ٤ 事是 3 思想 持いは 6 え

が 所き出で 子二 オエ が 此二 ま 妻託が Ð だ 拉加 ま 板岩 -\$ L V 0 小是 ma 7 時亡 ٤ を 計位 雕祭 め を 0 那 7 7 借 嫌打 易 と道は 仕L N 事 0 近人つ 細垂 20 を す る 7 Ł 4 來て、 更り 0 男を

の何で又ない 7 來《 間ま カン な 5 10 か 静ら 降平 カン た IJ 曲程 ぶっ 急定が L た。 。 見み ず \$ 冷むない 45 濁じか K 落れた 空話が ち

に あの時を代言 \$6 V 去红、 が 幾い 何 子 要い 供餐 の病 力。 ts 気で、煖地 塩ウ を焚た 6. た 時等

座 敷と分があの 変われ はい 五 巴也 爐り は 悲 は月末に計 を得る もら は 裏言の 答を 少さ 0 な 物質に L 子二 でいい 供着 順語 を静 軸え て、座 様う が V. かっ な 上敷煖爐 旗當 T ま 出でる をし 來な た な 0) を断念し . C. あり さら かっ な る

來き

な

らず程をおか 遊 7 寒 行い \$6 は カ> 45 いらい 左き 政意 政等 事品 0 さん 3 林や غ た。 5 とは 云 から 被重ませ が 30 -此。思想 御局 を閉っ 腹流 は ガち 日皇 な B が カン 寢和 Ø≥ 頼い 痛 5 0 7 W 4 うた。 とき 促急 2 -0 見》 寸 る 様う どう 時と 早場 事 7 計 貨 は K 注意が を持つ 知し 5 器 8 者 变 此 を 7 0 す た虚なで 5 部屋\* 呼よ Z 5 る た 力> 53 .2 から 5 だ

根ね經路冷るして

物的

然り

C をぐ

B

ŋ

٤

滑き

0

堪产 £ 易

靴だ

感じ

V

る

ŋ

٤

回清

L

7

頸公 た

の程を

0

0 る。 所に

觸

る。

そ

れ を

が

刺语

K す

6

解語

で痛気

5

位為

で

あ

もする。

動きだか

が

カン Z

6

仕し

方な

少さ

L れ

6

6

自じ

分流

は寒 K 当公

0

壓道

本. る

79

方等 が

6

受け

+ 0

書書

0

をに対し

んで

た。

此二

0

は

板岩

真小

間等

椅い

U

~

所言

般等

作を敷 書流

0

通る

0

0

如を

3

L

7

坐か

0

20

る

所きて、

狭業

V

0

四 想等

2

B

R.

が

た

は

0

方言

る

0

板岩

間

が

寺

剝む

出世

光。

0.61

凝ら

0

る。 込・向なる。 質らを 讀は 介かい 賴防 分於書 T ·i. ると今日 も、 しんで ئ د 8 す ま 此二 た れ 力》 だ る 約次 人ど 寒気 3 な か た 日 0) いる。 雜ぎ 短定け 力。 が 幸 水る。 志 篇べん 仕山 ぢ た 週も が 書は書 事品 間空 ば 力》 億割 あ 小誓 CA 程行 劫 說 る な は 0 0 で、 1112 上之 あ 6 を 6 は 11 あ こる 程等 5 1til 11:1 此 机益 ts 10 火ひる。 人など 事 門的 事品 L 0) 篇道 0) を 新岩 が を 横さ け 作き あ 扩张 L 15 门也 れ 的か 指於 何符 る む。 よう 北京 を 手でど 月许 分差 未み 手 -C: 紙質 共产 知 か カュ Ł を 和談 思なっ 雕法 青は 1. 稿から 積 南北 付 務也 17 事 から を んで t. 持も 机な T が カン 紹言あ 屯

吳〈此こい 人い 下げ ، ئە 行" かっ 相談だ 女と よ 0 す 玄汉 う. れ 0 自じ 三元, 7 が る ٤ + 開わ 分が 2 C 力 Ŧ. 來 來き 幸 玄江 元次系を が悪く あ 何先 日号 る は 7 出言 長際 火 る。 長深さ 關於 5 は 掛办 外等 書き カン 長澤は 長祭 ふい 玄 0 0 付 車を の傍に竦だ儘、 見み 出上 澤言 It 小赤 手。 1J 樣 横ら 月台 紅弦 懐をいる げ 行马 が ---御二 を だか な 死於 75 17 ill t 時じ カン が 思想い 下系 過言 上記 N 手で to に帰っ だ。 た 1) 出力 非の 支 相索 手拭る 0 不 都? 出产 た。 變於 7 たと云い から 合がふ 動色 アレンカ 古ど を提って らず あ け け L HI .: る。 金竹 れ 也

下か 書よが 斎い るく 7 の底を 色づけ を斜に、 に防炎が 0 戸と ば かい て、書き 何い 45 稍"空态 時つ 酒か 甘ひ 子ス カン 4 0 れて、上には 滑き た様に、 照る を通信 6 間等 0 戸口迄は まと 廊多か 所言 L 下力 さもに落ちて のを見語 半分別 春巻 0) 総元 硝子ス の思な 伽能 ٤ 85 戶E 00 S 手前変を 暖亮 が饒温る T 所言 が 來る 立た カ> は に射 7 カコ と、眼の 日四 切き唐常 15 4. を明然が、 L め 15 其~ 大雅

見ずの丸丸地 から は 25 唐草を 共そ れる 110 た。 手での 招言 時等 花熟 0 納った ででき を青 E2 7. 此二 合意 0 雜 の震い葉ご す 3 J. に記 ---校に ŋ 尺号 ŋ غ 足を 0 ぼ 0 B 拔如 1) が あ 刘 見え た顎の L 17 ٤ た組織をある 大震 ま が る 3 ij 終迄ふ 様さ な め な 0) 而 7= 隙川 3 队 通信 問感 影響は 0,) かは 7 から、 制が に、 つ E 如是 插 れ 1 た。 1t は廊下に落っ 結ねん た。 L 空ら 一製にな 海流を整を整を 後亞 は 動意 を カシ、 0 黒髪み 踏入 き 5 いて ij ち

を背負ったを変した。 取上 ŋ 一とのこ 小さ ड 7 Ĺ れ る 低 た る。 餘堂 間当る が 中东一片世 見える。 0 筋は 厚ら 6. 違ない 夫記を 織 笹き 物為 笹き 0 李 東は順等の天気 0) 模 色岩 様うの 模もか 中産様言ら

思はざる婆か 廂で 其之 第行三 步 0 0 0 片外下是 足电 は カン が 先等 頰はに 0 戸と赤熱 頭っ 文信 0 あ 口是 真意家 激 色 6 市党 廊舎がに は自治 B 0 ち は 0) 0) れい鼻が膨っ 幅は 外を れた横 b が林檎 眉毛 と意義 を、 出世 置お 横倉に の下が 香だ の熟し た。 三年 は丸を 辨慶 足を なく 旗陰 れ 急意に 1 行的 た対に たく程を彫む (7) 力 から下で 格等 動之 # J. 過す 落む 子心 大語 E ち 3 少さ ~ ぎ 込ん Ĺ 0 あ 40 るる。 死りで 20 面に黄 0 尻b 丈事 た る。 越。 周常

B

色なして、 さと着け て來た。 率で たら是記 が続 V٦ 編まで た。 行印 杖るの先锋 包ま 納ら て、照る 是れ き 過す れて L い裏が、 たには光を帯には光を帯には光を帯が ぎ II D 知じ 銀えの かし が、神を三 W 4. 初麻竹 様に光線 た鳥 縁たに 羽をふ オダ 0 杖記 餘 F を 突っ かいい 終え 色。 45

の問程を変 に見えて、 昨支育 < 光台 す 小ささ 3 いるよういでも 線艺 が ٤, かを 活空 なが ま 反見り きて ほか たい男となったい男と 下是 0 (" 1 pq は 後至 裾き 何次 オリ カュ な 足也 にら真っ 0 ば 丹氣 真白な顔が を 通じ 0 を Than 抱か 上視し n 過す 線光 き 3 な から 色を重然 ? 長熱 剛計 あ 其 始は あ B L 45 は 近 から手な 机 137 たっ

> 色のがなり 國扇が身體の 房害は T F, て る 轉げ落 最高 る 企 0 中 II 下意の 0 る。 後 絲し 学じ 0) V 0 を動な たも が高ない 共元 ちさら 111 机的 足产 0) 足袋を踏 織っ 模も た 半分程 様う di が 0 6 V 、聳えて 70 を 0) de de 7 は、まく ある んで 頭藍 あ あ 度とに 背世 る あ 6 は殊に 筒袖で る。 る 力>. 30 は 3 け H2 た。 関扇にはな 小ち れ 様う に浮っ 腰に れ 手には の下迄 大震 き 思なは 冠がの 8 V: 持も は赤と青と黄色の大変に変える。 赤き 丰 3 0 れ 想力 ts 道管 B. FT. を

で、 50 送さっ 15 4 行う巴東 宅また。 になった月 阴玄 の子 を添え 3 -は 急 緣之 供管 がが描 明のに が 伽智 喉がイ 1 描か 每 15 中国 幅は空場 15 V 自也 寄よ 才 分流 尺の ŋ IJ V 0 Ho 羽柱 合あ > 0 寂ま 前表 を 0 織的 0 光かり 擦る を過す apo 風点 を、 3 呂ろ どつ 音さ ぎ を 感か 書上 敷を が と笑いな L 滑い 0 開る 出作 た。 時等人がけ つい 口名放烧 向宏仁

下山 宿 んな遊

戲了

を は

て

の小 始 85 T 下的 福品 ま をく ŋ は 建气 0 がい 绿 高 入り 0 たの 煉

瓦力

た。

客は「どう 骨を食べ 置為 親なたなるとい 大人しく 資等 す。 き 慶ど 7 は、 なく £ カン ぢ る や食 す、日を開きま 75 此 0 t-0 んを飲 は 大方彼 ŋ 0 B は ·吐氨 何效 B なけ を打たし は 水に溶 とも を 寢ね カン ٠٤. 世 ま 仕 得る 來客の用意に 限め 風ぎ 7 ら書見をしてゐた。 礼 れ < 7 がなく せると の気に汚さ が ば型な が好い 云はなかつ 附言 た TI 19章 自分 わる。此の な音をさ 4. もかき ts が有る Į, B カン せ 如い から、 なりさへすれば、依い ~ と聞き 此くんですと説 有つたが、それが次第 0 の上でも、布 んと の身を支へ 何かに しばらく ぢや が ĺ 750 趣かは 映る いふ答をした後で、 腸胃が悪 気がが れて仕舞つ 2つて. ない 中 る ¥, 頃言 たら、飲まして る。 如是 では、 L 7 二三日 來をた。 て ŋ か 造" が詰めた蹲踞 た八反気 れが火第二 園だ 苦る L れ くと表へ追ひい の上記 明の ら じつと 明す 悄然たるうち L 40 喉と 始にめ さら し 然とし の座がも おり出 でも 容を おります でも 容を おります と て ŋ 0 だら 所言 度と りかを竦き から、 から、 だけ ٤ は B んに、怪意 便好 駄だ日め 魚のな 多 は ま 附っ 大道 0

なつて、 何か書いて遣つて下さいと云ふ。自人の車夫を頼んで、四角な葉標を置るの車夫を頼んで、四角な葉標を置るの車夫を頼んで、四角な葉標を置 何连入贸 蓝 は わ 古家 さく いに い電の上に するが、きょうだった。それにきょうない。 倒れて居った時 希標を買っ 騒ぎ 自分は表に 出世 7 來て、 夫抗 れか H.e.

が

0

躯

物の 質らに

置望

一新を出

しに行っ

は ts 0

弘

5

ず

大告抵

はま

間ま

0

算方。

載の

4

て置

( HIC

硬な

N

だの

は

其の

晩に

朝きに

て、

下げ女気

7=

事を

が

たど 飯を

此の 意識の

国艺

は

泛持

0

事

すは自分も変

も丸で

舞

を掛け

た

杯ば

0

る。 庭信

今でも窓

10 忘存け な Ha カン が落 0 たら け ちて も放っ 微学 カン 小供は オニ が供は無いて置い 稻法 其: が あら 論 返さ ねる 礼 5 事を 様う な 排

かい

福に 寝ななと i つて 8 0 らくする なた。 が氣味が 明ぁ 7 あ れて 略む れ と氣が附っ る 0 3 る る 20 20 < 自也 時意 たが 晚光 袖き る。 る を経ひ出し ロ分は、どう と猫が H っや大きなん ち 要は針生 茶を注 川オ 彼如 いたの は spe. 图 は子 す様な唸摩を舉げれて、自分の捕っ 爐う 又唸つ 様で は自分文で 裏の 供品 事に あ だり た。 Ł 0 たんだ、夜点 腹る夜 た。妻は 縁言 云かっ 0 英\*\* 除念 は た。 乘 確於 其作 げげ 仕しが、舞き、 -) が た。 小家 漸らって を なか る。 た魚を取り上 0 たなり まさ 取上 夜玄 裾詰 に子供の頭で 金崎の 此三 0 15 7 力。 の時變だ 供電 腹性 た。猫をと猫を た。 7 ٤ たり 遺に 一日珍え 手を 滤 11 20 L っする よく た。 以また 世やば げ

> な か ٤ ٤ 認於系統 V と カン ٤ 5 た。 7 下 4. 下女が冷 20 車 る。 夫は 変え まさ、 かし 此の 此二 カン 0 形是 理》 女? d, 地也 H 好心 る物 んで いち あら

毎年に 茶なにで 白木の ねた。 花法 \$ る L 女の子 子と 猫色の の落 やく ち ý 取 水等を も念に 命目には、 棒を見て の杓子 1) 度智 ちこぼれた 0 棒かへ 経び から T カン を一定 と汲んで、 愛恋子 飲ん た 1 猫を 二つ活けて、萩 0 つた一人墓の前へ來で一百分は此の時書類の を の小さ だ。 れ 20 と可愛い 卸售 に一人墓の 妻が屹度 7=0 水る た なの前に置 L そ 0 が て、猫に 日か日か 源だり がり れ 明の \$ op IJ 及り切れ 出地 喉と が は、 U) の夕方に 供茶 度で T を 花装 背に た。 潤 に持い て、 た茶 は ほ Da 窓から 禁课 な夕暮ので ない。 胜浮 碗艺 った の水き ば の一族等中族の 見て 左き 水っ 鰹ぎ

0 あ

列為

不圖机か ら限め を上あ げ 入口が 方を見る。 自己

部个 0

屋中

0 細し

事を異なるのでを通り

Z,

2

-

だ

だ

根據

財活

産

2

性前に

死心 入いに

時等に

82

足が、い。

足

1= は

な

息ない。

夜地度 つ家に

連を

玄関でなる。

が に付金

Ts.

靴らを

自己 煖で暗らい 2 らすく火熱つ 分范 ٤ 主は家か 婦の事 0 部屋\* れ 似に茶器を控 たの 0 ないというがいと ŋ を の際に 入い き る たえ 0) らた。 悟さ 入いり け 7 分龙 報のは 思らされた主 間等 カン 5 を た。 り口で化粧 か陽氣な感じ であった。 今は日本 坐ま \$ 此三 0 た。 主婦は自然 也 7 主 自じ 時等 茶を 分流 から 0) あ た から 石炭を燃 飲の 主 20 を L の印象と云い 強け を見ずた。 姉ぶ み K カン 來こ る 阿黎

ない。 子二 女なな さい る 7 風な様な 額な というと It 0 大品 方常 氣意 は から出 名な 此二 る \$L が が ケ -( 處 よりで な あ た。 = 0 先を語 る。 5 力。 恰もかの ち 自分がな 0 10 間整 から 使品 7 6 7 か か グ 共产 1= れて L = カン 何と 0 ス 處 0 下げ は カン 今はる十 治なる 焼! 似に ア 麵 を た 別見た息字の グ 麭を 所言 = 抱かが ス

厨袋 ア 0) グ 箇か グ がきっ 月ば = = 月の後自分は此ので、といた。 退さ は無な 烧麵 2 て、一 絶ト を 食た 片完 下げ 宿を去 る 0 it

# 過 去 の句は

3

では

0)

ス

F 獨ド

۰

で 夜

仕立を

先生のおき

消パン

T

20

る 常言

倫以だ

その

処と人が

作ったべ F"

0)

老人で

あ

0

んだ。

母は娘の

の手を引 た。

0

娘が

を

事がげ

幾次年次

か連っ

北北添った後

母は、二

Ħ.

る

佛"

人先

を

同意

じ店を

6

いてね

る

親与子

北口

女祭

に半察

を

回言

3

出世

毎まいち

友

4

の て K むりて素がし、素が 格引力と も、まだ 君 分龙 0 石に紹介された から録 以点 から 五に名乗り 此が かつて か経り何を経 行品 を HIE 來 かんも から 分別ら た。 るニ と変 す 二元りの L 週間な 其時自 に偶然治 を下 事 外的 日本人が倫敦 程度 かい 0) げ 前 分が 時長 た ち 好心 合う 此 主动 0) 人是 站 で K 老 0) 雅名 力管 15 身か L 0 は か山まつ 蘇る を

手では 方は を前に 黑多 寄せ 服え < 出生 を ひし 7 切管 123: 6 3 K た。 な 3 4. 骨號 先訓 に、X とがN オレ 0 育のの 本児の 脱沟 け な

手

渡れ

0

缝艺

山岩

す

る

事

が

出電

來

15

自分は老命襲 好たるがになるがない。 勘な 種語 て、谷 オレ 蹟等の 45 照多 か想像出 7 1= カン 儀式 ば、 麗い らず は老合娘 化する 0) 0) 北左 を行た 0 7 気だに 淋蒙 來き ち 社 た人の血が、 L 様に思は ながら だみち 方 みを感じ 所は、 から考り 40 れた。 めの尻に皺が 自分は けき合語 肖じ 形式 分元 せ 生気を 斯 た。 K は 君允 h を 如心 Fiz 共产, を寄る 0 ない 日に 誤って其 何加 靈い 文作 + 分范 つて、忽ま 妙はは 持多 も、競で、 ts のかから が る 0) 老台北 TI ち る は 笑 主

ががなる 忽ちま 老命處 級問親是 附っ が設 17 何言 7 出で あるよう祭皇 1) 嬉さ 们 11:L 舞法 -) 子。十 た とで、 自言 制意 君允 0 窓さ 自也 0) 分范 グ T'5 1I K 火心 君会

ع 月を借か 0 說生 週号 が 進売できる時 あ OF 宿品 6 < は 颌 歸から 製剂 部: 屋中

して る 6 劉き 年恰好の とない から拗な 0 弱い 點泛 火の地が 0 僻然 は ね み、 服め 机 意い出で鋭くのついたが、ないない。 た人に カシ な服が 餌なん な 最を散 利さい 0 な 力。 豊か 82 氣力 なぐ 0 に、産業を超れる人に、産業を超れる人に、産業を超れる人に、 一寸り -6 は

企業で して見ると 日の一人と少い時を有つ は 0) HE 自分が家族 北落と自己 ら茶のであた。 國於分差 事記 には 案范内 游流 は 所言れ 合多 誰就 な ٤ から た は A. ど 様っ あ 3 L たニデリ な な 0 カン 言語 た 0 0 ので、いき移う 81 差 引いは 1115 6. 部^ 向息向等 U 0) をに小さり りて つた 0 ٤ 迎 4.

> In It 1) が 爽: 祀装 利以 0 II 此っ曇い 通信で 20 H 奇きて、 7 水い 教管可付 な

で色まと、見かの、 西でのなや 明っな 自じ 喉 南なか す 話 を話法 建装 黑多 此二分流 カン 0 る る褪き 游話 V 011 B 歴史の 暖を血が 史と実まの の言葉を 女 肚は 先章 L どう 0 を ます 0) 要には、 1115 5 涯り -0 から 3 カン 使るこ 15 此 ٤ て て、 ば でつ 即言 る 変数を 年数像言版が かり 0) 水艺 3 た。 0 二三句續 4. た頻問 た。 だらう。 斯かう 0) 0 乏意し 4, 7 1+ を ふ骨の 40 流祭 吹さい -3-はに、滑ら 位於多 答言 勝つ た 模も 様う L た カン

自じ 一一一十 が卓に着った。 なと合が る 分がは 7 ク から 聞言 點元 海流 附っ 七 晚览 カ た 6. を渡れ た。 ŀ 0 de de -6: 0 0 # 決结此二 時芸 始世 ---0 がい \$2 して 7) は 85 て主流人だ人だ人だは 7 れ 15 向記老等倫思英語 北人 た 0 0 親なが 妙等 で は 0 落ち 年寄で な言葉道 父で は げ さら な た 附 新华 4. 獨片 0 6 あ 0 進る 成等 自る 田三 25 媚 カュ 親智 -から 老 0 た あ だ 子 人是

で、 が

事

を

すり

明け

を

の で が 打<sup>う</sup>

る

ŋ

ŋ

れ故郷は英

利以

700

は

な

0

は الم

だの

燥片

麵

動力 が活

110

7,5

1

ス

0

上之

に淋染

L

小仙だ

け

四上

方も

川堂 主法 1

0) 婚 ル

話なし

した。

共平

時何 佛

カン

0

拍子 めな

> は張い 親華部<sup>个</sup>子一屋\* 屋中 上が展り が減さ と較い気に緊 is を X. 似にな 3 たい。 所言あ がの さんは 0

調を利き到たよ子しかしく T T., き あ L は、 た原はつた 20 険けた が が が だき が が だき 此らか なく た。 7 0 南东 が、所 あ 0 物きの かないます to 香河 0 旗陰 不 0 35 大統領に zis S 見え 方言が 親帮 7-1 る 子 轉えれ 似仁 瀬路 利わ 7 险な 0 -統さ ク 0 20 は 娘慧 は る。 相き な 7 ル な な 缺か 和陸真悲 F 2 1 たる V ` 阿高 7 る様に見える。 ゲ い 115 る 眼がに 辦倉 0 とよる 寺 が 上沒族 つるで 0,)

の恰等連るに、 主法住建 整持 游 1+ 又一人 無為 0) 0 朝飯 男で た ひ取 かい 人など 人は、 を 0 血は かご U 6 自じ 色 航空 分だ [S4: 紹された 0) ŋ 小法 1I 好心 食管 の 変語 が が が が が が の 0 *t*= ある人間 時過ぎに節 新作 0) brother w 親語 社会合 此 IJ の野生十 -) 原定の 415

L

る

0

後部で

カ

を 輕なでな

振:

红

特追ひ越

T

女

3

か 10

勢だて居 0 する とん 0 T 0 御者が一人ゐる 過を カン から すが わ を行っき世だ 種品 カコ が手を暖めるのが手を暖めるの 高な 打 御意 五, す 者は 器 ち 建 符言 否な おる。御里 出地 械か が 兵の広を張って、 がきは ない。は 高帽を記し き卸き 物制 急急に す L 右望 微 ریجی 0 で 者を見た。 中の手に拳骨を関である。自分は た。二三間 K る。 活動 人指指を竪に立た 當定 御道車 右後の て來る。 倫シドン 0 妻を 拳骨を固めて、烈しく の自分は乗らなかつち 手で抑 に厚い髪のい 刺はる。 開離れて聞 0 折ぎ 様で 思想 から、 自じれ 御草 」から手を 様な粗な物 を 25. 者 日がて、 が 自然 分は歩きな 如言 此有様を眺る は 頭雲 祖の茶の 7 < から のうた がないない。 毛が食み出し 外では振り返れ 外でする。 T 0 る てわ 自分が る。 L 乗らして、 上から、上から、 て、 にな T 拔岩 は再発 た。 Ĭ. 200 まる 己参 姿しめ H 75 3

なりでを鳴ら 堅する 和ん た三高なる。
階がいる。
小さを太に しく 0 で 光ない。 いいなってゐる。 社会を記れて、 女生翻路 踵と はなりはなりになり 0 も早く屋根のもは一文字に地は一文字に地 o)` 前線に ねる。 地を狭苦しい谷底のでた様に、遠慮なくで 4. く事と がした。上がした。上がした。上がした。上がした。上がした。上がりなが、 靴ら 灰色で L 0 0 次能力でる 除されてい 0 0 行のが は鬼行計 出日 0.0 7 自じ底る ~ 用きの 曲き 下是 20 分於 オレ 3 れた細い常されて、上を見るとながら、何とな なるのは こくないをある方へ運んでた ある。それで、南雪かのでは、一日で、南雪かのでは、 あ ら、何となく此である。 一に部が四 カン は 其を 男を 4. 7 に其の して たす 分が階に様う ŋ る。 思想 延の 恭ないは、大きりは を積っ、 は 2. 其そら 色を開設に TX 20 正是 位的 7 のに が、だのかが、東でから をないいてなった。 面影 列岸 色は るに忍が行る 時まわ 大意 きななった。 鼻はな の口はおき 仕の舞き上さ を何と L 朝きか如言 は日陰はは ば 0 U 額於銷食 6 <

にのて加い ち 0 ( 0 1) 出言 たらと 風に吹き 拔め け を失る 0 黑多 つ。漫 こつと た 6. な 風なる 3 散る B れて、家の が一 は、分が、此一子に 日的 底色 鈍のをを TI 洩も掬き il t れ ふ 逃り分が 分がないない。

暖寿 日本の 然気重電を を 長続だ。 
んだ まみを ちょる と 
の でいば はまな 
ない 
の はな 
ない 
の はな 
ない 
の はな 
ない 
の はな 
ない 
の はな 
ない 
の はな 
ない 
の はな 
ない 
の はな 
ない 
の はな 
ない 
の はな 
ない 
の はな 
ない 
の はな 
ない 
の はな 
ない 
の はな 
ない 
の はな 
ない 
の はな 
ない 
の はな 
ない 
の はな 
ない 
の はな 
ない 
の はな 
ない 
の はな 
ない 
の はな 
ない 
の はな 
ない 
の はな 
ない 
の はな 
ない 
の はな 
ない 
の はな 
ない 
の はな 
ない 
の はな 
ない 
の はな 
ない 
の はな 
ない 
の はな 
ない 
の はな 
ない 
の はな 
ない 
の はな 
ない 
の はな 
ない 
の はな 
ない 
の はな 
ない 
の はな 
ない 
の はな 
ない 
の はな 
ない 
の はな 
ない 
の はな 
ない 
の はな 
ない 
の はな 
ない 
の はな 
ない 
の はな 
ない 
の はな 
ない 
の はな 
ない 
の はな 
ない 
の はな 
ない 
の はな 
ない 
の はな 
ない 
の はな 
ない 
の はな 
ない 
の はな 
ない 
の はな 
ない 
の はな 
ない 
の はな 
ない 
の はな 
ない 
の はな 
ない 
の はな 
ない 
の はな 
ない 
の はな 
ない 
の はな 
ない 
の はな 
ない 
の はな 
ない 
の はな 
ない 
の はな 
ない 
の はな 
ない 
の はな 
ない 
の はな 
ない 
の はな 
ない 
の はな 
ない 
の はな 
ない 
の はな 
ない 
の はな 
ない 
の はな 
ない 
の はな 
ない 
の はな 
ない 
の はな 
ない 
の 
の はな 
ない 
の はな 
ない 
の はな 
ない 
の はな 
ない 
の 
の はな 
ない 
の はな 
ない 
の はな 
ない 
ない 
の はな 
ない 
の はな 
ない 
の はな 
ない 
の はな 
ない 
の はな 
ない 
の はな 
ない 
の はな 
ない 
の はな 
ない 
の はな 
ない 
の はな 
ない 
の はな 
ない 
の はな 
ない 
の はな 
ない 
の はな 
ない 
の はな 
ない 
の はな 
ない 
の はな 
ない 
の はな 
ない 
の はな 
ない 
の はな 
ない 
の はな 
ない 
の はな 
ない 
の 
の はな 
ない 
の はな 
ない 
の はな 
ない 
の はな 
ない 
の 
の はな 
ない 
の はな 
ない 
の はな 
ない 
の はな 
ない 
の 
の はな 
ない 
の はな 
ない 
の はな 
ない 
ない 
の はな 
ない 
の はな 
ない 
の はな 
ない 
の はな 
ない 
ない 
の はな 
ない 
ない 
の はな 
ない 
の はな 
ない 
の はな 
ない 
ない 
の はな 穴言盡?燥えにできと應 を見た。上次に上次に 静ったに、 らず 應是 かに かい。自分はしかい。自分はしい程明 たで眼が右背を 彩 る して んで な中に、鮮いた。 にはち ち 0° 3° 彈。廊 い程明され 見》附了 つと は 万意い を た。 1 人がが 大穹窿 元える。 人が深 力和 分がた 手欄 5 V 寄せ ft Ł てねる。 かない L 手棚でもり 白じ 排咎 五京澤安 統立か レ 0 ( ば 澤等山党 掛か ナ欄の傍迄が 外には何に 分がん なきでを神に 山荒世 山克 0 -C: y 0) 大程则诗 ねて た。 あ 1 け る < る。 さら る 步 る。 0 のひと 0 中に滑り 2 さら 居る所は を て、二つ 後言 否は 近常にも 月と がし け L が カン 7 れ を振 松彩色 を 向等う ども、 う顔は る。 音型 は 三つ 0 \$ 病を持べて 筋肉が残 の筋肉が残 白じに 11 ts 手程に、というない。 す 大質手 だ。 なると、眼の自じの がきな

焚 んいて、 情で気が \$ ほく 光》。 0 た 石製炭 人を崩っ L 7 25 る 事是

老恭 見き がウ 云っ れ 0 所に ない れ 分が を着て、甚だ愉快さら HE. む カン 始末であっ 子子 大分金を持つて 君公 掛か でら自じ は日本を出た儘の に花鳥の刺繍 は け 何でも 分光 は K 勘ななる た。 君公 0 は る は 部^ 0 0 必然 よく 着物 調查 屋中 君 た。 あ 心は徐 であ ず る 0 が大分汚 家言 近就 F 來\* ŋ -レッ 15 K が排き 20 君公 料理り ٤ る 20 <u>ک</u> \_\_\_\_\_\_ 之に反抗 工" れて ン つて る 店。 人》 か ع 0 吳〈 海之 0 7 カュ

T 7= た 君家 る は 週間な あ 0 君が、 時つ 君え 費用を貸し 應内ない 自 れ 0 0 は 分范 生主 慶應年間に生ま 間、K君と自分と ぢ 今に慶應四間を作る は 图代 れ かと聞く もら ٤ かと聞くから腐った。 して吳れた。 閣党 年祭の 0 所言 年か元年生 資格が れ 事を 0 た は あつ 0 \$ 色々く 應三 あ -0 文で内ない K あ な 君公 れ ٤ 年祭 る。白 だ と共 一だと答 だと覺 笑 と云つ を つって 閣を作 分がに、 に構 話榜 75 た L

> る眼で一寸挨拶 た試験 ででい らは でなく る。 れて だま L 一寸挨拶をす 小意 から は影の 查验 は な 1 3 朝を 7 女是 様に って が た顔な 茶ると 來で、 F \*6 番げるは る 石炭をK君の ŋ を 文だで x て L だ ス 行べ。 て、 ま 想き ٤ あ とる。 だだと つて 麵" 大きな 嘗って 麭を 图局 Kat. 影響の て足音 持つてど はらるほび ていい 様うに 7 に持 る 0 0 る。 來《 あ あ L

うと思ふっ と云がル 側部 だか 分范 ~ は あ 渡茫 んな所 72 かう る 時自己 注意をした。 た る 構な ك K して N 分は、不 だと云つ はな 出れに告げ 調查 落ちないが が、 0 愉 着 為語言 其その 快台 いて 君家 た ル々飛び 杯は、 0 だ 勉强 時代君は から、 き K ij 君公 に旅 L Ł 步雪 は 石は地中海の たら可 對方 此二 4. 0 7 髪を Ł 0 家宅 して、  $\exists$ 20 カン を  $\mathcal{V}$ る のある 身からだ フ 出世 7 110 オ 0 1 て、

た。 來二 旅院 つた な まる 自じて 力》 4 同ぎ 分范 間を様う が 時に区 白世 書 笛か が 節な 10 か下宿を出 は、 月ち 分が あ 頓防 はとらく 來た。 君念 んだ。 あ から、突然な 心も遠く 部屋を使つても構 た。 3 営がた 下げ き、老さ 宿给料 南雲 行って仕ば 此 K 行的 民君の手紙に接 0) 處 は 令號 方へ移 負生 き け は は カン 切世 0 0 て仕し た K 15 思想 ときない 君允 17 遊步 L 舞 び 0 5 礼 20

食べると、

あた。

自分は此の句を嗅りが

彼等の

کے

彼等の

間に婚っ

る秘密

だった。様う

は、

黑系

٤

と、クル

ゲ

n

0)

様う

ts

アグ

=

ス V

へに似た息子

影がの

なア

グ

=

L

行ゆく 間党 が 色々都 な 力。 が 0 出世 來會 から た あ 測と 0 0 を幸び て、 程を 北京 L に、節 0 果迄推 1 ŋ ス 15 ŋ K K 君の 所る時

なK君の 端なかと思る 下宿りの 自じな分がか 稻级 と、海老茶の繻子 表を回話 た盤前子に た。 戸と 階段を驅ける たをじ 0 0 戶b 足を踏み込んだ。 階の 句が、 其の時此の三箇月 0 0 閃發 旅行談 だが自じ て、再び敵子に 向側に足音がし つと見上げて 窓き 日然と開い 如に 映 力。 上る様に を豫想 い廊下 の刺繍 0 例热 激等 た。 ī 0 0 手を 3 て、 羽になった 酸子 真中京 程記れ さら ない 自じ分が ア 安樂椅子と、 自分だ 掛 勇智 グ を 0 L カン 其<sup>そ</sup>の て、 け 7 んで、 0 7 = E16 6 は は悪い 窓掛 んくと 20 ス 贩与 分光 記びる様に 包 ٤ 通3 門を入じ かっ つのら 街沿 ľ か カン 嗅かく を合 する な 火爐 \* 打 ち 去 45 北田 0)

(232)

た。

地ち

自也

日分は二

顔だした

を

ざ

裏に認作、動作、

B

周瑟

首を振

0

ア

グ

=

ス

を

際に

一る事

があ

つつた。

す

h

は

君允

何時つ

15

面電台

7

32

3

間蒙

時々下

をの -0

0 -

な

から

共流

折台

其そに

の製物

下草 あり

粉室同葉

れる事様さ

自也

分だ

は

向宏バ

ら タ シ

一 を 道を

のり上之を

をし

岡奈 1

な横町が戦い

院 简系 幾い

\$

٤ 上海 は 丸意 げ で 響い 胴き さ 1 375 力》 心持 な V: 所 確如 黑色 在: 0 4 から 形がったっ 儿喜 C 見えなりでもあ 1 た いる 40 濃っが そ

つて つて奥だ 來きた す 174 方は る を文書に関います。と二間は新り 過去 縮言 0 ま 世界があった はがか 先輩先輩 がは 見み るに は思想 見み だえて來る。 そもは それる。其の オレ 任孫る。 中 て其き歩うけ 其を 0 えて行り合いる 世よ 間艾 中窓を

氣 下是 通信 が四よ を から 切きつ ず だの とき、 カン リ 角型 包了 空台 2 ス る 技がで の思想 办 15 25 主 を 15 自是 れて行 んで 時を き 4. 思なり間ま をき 逢ち 消 0 ¥, 0 屋で急ま存む根ねにち 述かとき 首公 Ŧj た。 0 0 た大気 が は ち 11-L 限め 合產 1= もう 出だ其を B 気が其を 舞き 舞ぶ。色 x は 0) 一度と 時頭の ス 行き強い 裡多 使める は、馬の る をミ し 仰意 上之 0 ٤ い見かり 見かめて 首公 20 主 でビッ 0 る 飛売が霧を 鼠色の た ij から B. 弘 た時丈奇 出 翻る L 1 0 橋は無な てお た 内なが 7 が ⊞€ 空か 目め天だり 15

10 音を変 で呼吸される 底を ک 7 た に身の方 で用き Ţ いいむと 方から へら 周から が、 を足た る許りに氣息がいるれたかと思ふ程 る 日め に流系 ば L ٤ て 0 と口と鼻とになった様に、い たり テ 来息が記 いな 幕( 程是為 1 色になっ 遺っ る 1 館分 通其黑色 見み 0 てねる 足を元と 0 傍ば 111-12 を は

く振き 其の時此の濛々な特がする。けれど特がする。けれど 15 から なる。 に、四歩部 0 てのの居の中奈前を の重苦し N だ。 これども 肩が觸れる。自分の傍を人がまるしい茶褐色の中ないまでした。 たる 20 色く流気のか 手でつと 店の中でする あ オレ 0 何三 安心 中家で た。 1 15 れ合はない限が大勢通る様 ら 點に 人は電流が 自也 だ が、豆素疑点 した。 2 かが、豆は、大豆は、大豆は、大豆は、 あ る店番 ば のをいか を

並介 が行して、表には仕継屋部は しない許り 町またりの 世真直 色り凝ら行い地を静りに目がからからかいたかいたかいたかいたかいたかいたが、トラックを 7 カン 或を創作へり 甘重が な行 0 < 火し 動品的 £ は複ね 眼がロク 第に變 落物 谷になる D> 風かせ クリの谷 t, て、安学 0 7 ない 來-を理野の谷龍空だったとは 時谷で変える。 82 1112 2 IJ と林を吸かい色に独なります。 寂さ Ci F. がびて おりしてい 0 る。 1:2 L のに時に にって 6. のい 包んで、 し、二百年 代语も 山路市 0 時で がのが 見》人登 10 y do ---は世 000 く。ピトルの間は 林の 月台 染 逃にぢ 0)

御いなく に歩き なく 錦か にな な 6. の段々遠退かと、それ た。 れ た 0 つ いつたが 樣多 3 右登 な心に カュ あ 0,) 人立た 方はかか 持がが とは ついて行く。 が [14] is, 寂儿 Ξi. Ł 間手 靴台 た。 考かんが し 0 11:4 前表音型 大流 7 舞志 近来 来 25 から 力。 沂京 る。 15 どうしたら で留まつた。 は、全く聞え には、全く聞え には、全く聞え どう 3/27= 先等 つて丸 まて 北 で分りがある。 來意

月彩

のめ口った

は中国の

げ 力>

T

繪をを 明までも < 0 仲の ば な 麗い 割情 底意 な 0 小き中窓 3 を 7 たえた 眠? Ħî. 75 2 に起る 人な 色言 4 事 -0 るは紫教 鱗き 埋き を持ち の の如言 赤 A. 過去 ٤ た た程が は 0 幾だゆ ح 共そ 下岩 のの事を数 る

樹で青蓉の草を を 見<sup>3</sup>時皆 晴に 上にれ L カコ V って 10 オレ き 下常に、 照で 那 下是 1:3 阳皇 L 15 と、歌きき リーン 男はかるこ せ た。 1= 利心 水さた。 樂が其合格 判は然 紫の神をなるなるない。 ( ) 海き 行か 子する 視約 あ 百九 南东 る 0 6 大-75 を が、 大理した た。 カ、 横 5 で表示されて来る。 だ。 細と吹くな 手に 調為 明書はい 哉さ 业" 長祭 長藤温でて、かか、 な上衣 た 0) 女然 底 は日代 上之 を着 上から女なり女は カン く風なのに がいい いをなっ 極党 た。暖 忽大 波な誘き が ち

かな希臘を夢みてゐたのではな のなった。大き の中に消えた 0 下片 ¥, 度にざ TS で かわ 0 0 た。 È 出だ L のた。中ない

葬き今望な を変ま天下其を

65

造る 番点

\$

0

が

ばば

1

消き

えて、

き

かく

度に

暗らく

な

たっ

の時に

を打っ

4,

影符

形等

\$ と、造か

なく

TI

2

力:

0

\$ た

0) ŋ

大灌 •

き

な

闇な

15

一人残 整元

らず

共老

如と存え

00

ぎ

誰に

あ

を立た

7

なく

TI 0

B

N

6

20

た

哲

0

は

翻家

中奈 が

のつ

居る

出世

た

様う

三 PH

ぼら

0

ક

時?

間ま

0

Fo

文言る

薄別

分が

角か る -5

切

拔め

K 0

ŋ

れ

閣覧の

0

中家

から

浮う

底を た

0

正言

7 3

と、思想

な つて水

始じ

8

は

10

0

段方

闇な

思蒙

0

そ

れ た 何い カン

が

办

第だ

女人

暗。違意

がぶっ

15 が

娘子き

が

接额

を引ひ

斷た

え間は

TI

(

ij

鳴な

3

7

る。

御浴

流が

Z

N

0

出っ

な

芝はないと

械なは

機 き

間\*各党分がま際意列的について でい 3 府総 省ペ た。 0 彐 大龍 てく 是症は 7 E 停 が 霧り列なる。 夜 車 は (I る 東位宛 場。 沂京 HI II ---7 枕 日星 所是 0 爆けい あ 0 o î 竹で時ま 5 ク を 5 上之 HIE 13 細をち 御智 ラ で 人分 修 様う II カン E 13 を 何浩 10 で L な ば す 割物汽车 ち カン を立た 附° 車を ジ ャ 譯な が H 什儿 掛け 此二 2 F 不少 見がい ク な 0 2. 相続の ジ シ る。 、停車場 t = 0 を 7 カュ をす 聞き 集 ク 0 لح

其を光なとをいるとの色は、意味の

透言 位為

な

色分

見み た カン

出ます

事を

が

出音 霧り

來意

は黄き

と紫と藍

0

あ を

0

た。

て

そ た。

0

大きない

動き

き出た

た。

巾ゃ

は兩限 は

0

かがかが

奥だ、本

來きる

15

なつ

時、自い な

分がは

0

TI

を 0 < 4 の 一

離認

る。

カン

柔語

んを受けて

7

居ね

3 IJ

視しら

0

加州上

経じ

を経緊張

此三

数

0

間な下に外を餘は一面と 分が庭園と 島方自じで 4. 0 面と寝ねい 分花 4, ح \$ 1= L を 暗 芝 修言 有堂 を 0 を 7 0 な 归业 奇章 凍品 が 112 號 L る 35, 卸送 进 麗い 3 持る を独き 0 (J) 15 0 杯はいま 1110 底き 7 す 5 な 燈さ な 下海 過せい 至治か る 自是 32 7 口 光线 行的人。 來〈 湖也 0 る 1 鳴きで 送\* は を 形容 0 7 2 青葱 隣別の मां ह 習上 0 をが る 其が 生品 何智 方はは る。 あ 主 庭旨 煉了 --如 窓を 時等 0 武岩面だの t て、 11 つ L 此方 命流移城 0 初性 日ラ 7 御知御加 えな カュ 板を 希が 城、茫場 排生 通言し 25 先章 7 3 3 3 0) 間さし んが - C: を 暖光 役等 に近く、 あ そ た き は 15 に立つ 日间 1.15 ħ 10 オレ 何い向だ時でほ V' 0 かい げ 時此方度是

下げ 庭街

宿りも

そ

机

何怎 霧り

境影地系

7 る。

荒泉で

たりじ に富ん

分え

0

d,

TI

<

0)

0

15

確言

いて

口

1

0

L て、

T

32

此二

記書

憶梦

だ を

0)

はなったり

115 で食り裏なる。 銀ま時で塔 通ば 通ば ŋ が 失法 を隔え ¥, 強なる 0 て た から 頂きる。其で 向蒙 0) 5 無明語 論を贈う 灰法 高宏 の事には、色光の 基礎を だを 切青 Tit 刺さク を不言の対象が教が

始

かた りた いた いちゃく

同な聞き

4

たら、

手

0

所出

有当

は自 は不思議

0

の質問 なも

を受け

礼

3 6 0

とすると

過ぎ

3

好い

休まる 年も眼が ぶつ け け る 7 為 足くと、 一等だが、矢 位員 か が 服鏡を 此二 氣きの 内多 る 0 から、 敲! to か 子? 0 6 な 5 開け 位分音 け 0 随分久 は 張 下办 何い IJ 端だ 主 時 きな を だ L ح れ たなどの \$ 眼め 0 女 版をし 4. 北京 で 7 7 0 7 あ 20 戸と 中家 20 る。 入い る。 を見る 板は 6 Fie

不が用ちま 催息大量渡岸になった。 促きのささり、するとと 少さ む 11 けけ L 7 んと 北 出作 る。 企か In" 週り 牧祭 受許 が L は 40 15 自じ 入い 生 取 10 れ 餘よ 0 分差 る を 6 ij カン 上之 えとぶい 6 分流 力》 75 は から れ 6 がら、例 洋はな 催ぎ j を る。 あ 雕象 來は 排法 袴 0 8 つて を受け つて渡 15 0 困 ٤ た儘、 自也 隠さ 書 る 事 0 行" 分元 繰く 物言 すと、 を買か ŋ ريم カュ -) 11. 極的 -越⁻ は が 事主 た ---先生法 心さら 金字足へが て是こ 间力 な手で U 貨られ 先法 あ -1-小艺 0 時等 60 を す を洋が 出だ カ> して 11 カン 渡るげ ると よる رج L is 杯管 と 君家 割竹 约 あり 袴 濟力 を

面なしい をし 少さ る し焦 先艺 生だ た時位にな 非の 常いなっ 3 は な 愛蘭上 オニ んで は焦き込み に
大
づ 運えを 0 カン 人で 天に しく 屋中 圧なん 東京 任系 な 京意 る。 世 だ が 者為 類な カン 先艺 ス が 6 薩等 生言 る れ 白じ 7 分数 顔丈見て 分がは 6 變味忽か ٤. 事 喧嘩が

見\* 其\* 澤友 別る 取 ちる 虚 山 え段な 附る と に 並を装るの

んで

る

る

文符で

る。

1

先党生

大抵

3

る

取

7

3

る

0 あ

自当

分龙

道入い

0 ガ

來く を

0 ろ

を

道作中

る

女をなな

は

す

消费

元えて

仕L

舞ぶ

さら

容問

8 ¿°

はま

本書 間

とも

は 0

な

力

0

何产

が

2

あ

書物

から

心

が

譯な

0 ī

B

な

カン な

500

唇し酸

思な

矢中

張ば

ŋ

cop

あ

とない

つ L

7 たら ま

0

郷お

だら

け 0

15

、さら

7

10

消雪

極是 毛竹

的言 だら

継ぎ

規さ

処別で

60

講等

出百

來

ď,

C.

は -0

15

0

7

見る

は

で 0

あ

相意

だ P

カコ あ 0

65

手で

を

3 を

は す

向かっ

握 手で

Ł

Lin

出左 0 ク

手说

L る は

0

ŋ

が V

Vò

此らっち

方

B 3

あ

ij

ŋ は

可よ提品 0

な鼻は 共た。 5 鼻と 0) な 岐 其子 it 強陰 见龙處三 から は 7 0 又表 L 自 け 0 た 決ち 所がったが あ れ L る て持 が 何 す 其芒 常 0) 0 な ち 代在 が 17.0 1) あ رعجد 趣 其子 L な る 0 處 た が 好 だ 四等 が 肉に 中等 感觉 が 厚鸟力 辑译 U 心 人 だ N

> れを な

4

不立の

不なだか

た自じ

は

III I

鹿か

な

0

C

は

先生

0

方等

が

本 課む

な

C

尤って

尤s 3

先送生

0

頭

共平

0

代言

表

る

如是

制え、雑誌

他

7

た

様で

为

あ

ら

報等 少さ

值ね

上海

を

えら

监督

が

< 事定 先には ま が 11:th カン 鞭艾 L な 0 自場 1 御! 襯 カ 城 衣 1 0 do 0) 自然を 御っト で 毒药 ď, 者ご IJ な 位記 着 Ł r フ T て け 自 先艺 た 別 木 0 生意 は 11: 足む 111 = を 米望 合志 値で 悠 見み む

大き 一 先装 もち 時害 生芸 候う歸れる 中窓 今と許ら 10 3 0 L む す 突っ 何在に は消極 てく 變計 あ 先法 7 \* 1) を は る 敲たく 込 教管 た上地 昨該 日为 れ 文え わ H وجهد な へ 學とと 好 的主 其 位的 靴。 0) 天氣都 当 を足を 今け 吳 0 100 ŋ 手に食 な 時始 出作 113 さう 0 Z オレ 所言 股を 座さ る 穿は箱室 合然 兩智 談だ 0 ば 8 0 擦 T か を 指環や さう 色々に 気が 分な 0 玄 まり 0 5 同な異く 本 L 其で 田三引学 好子 -越し、一般な 解言 礼 \* 時等 8 日为 な た 3 て吳 4 所言 聞章 0 0 -を 2 だがが 知 ---だが L 7 事法時法時心 膝その

を

も古い雲の心地がする。
薄い底から山の地を透かせて見せる。いつ見て

暖点に、 静から B 家以 間の空氣 0 まり 7)> りなり さな丘の上に立た る様に口を開けた塩、ハートなったないくつか 産のながないのであったないくつか 産 本の薔薇 3 はこ拳えてゐる。屋根が盡きたと、 きょうしょ はら つる となっ ない はら つる とない ない 何と つって 家は此の雲と此 日o 0 て、上を見た。 があ 0 目<sup>で</sup> は こねる。香は薄 裡多に たる。 後年十 が這ひか」つて、 消えて行り 其で つてゐる 文生え 鼠色に枯れてる 0) からくなっ 谷を の識 十月の日 自分は其の二間 雕象 0 冷るたい。 奥艺 83 から落ち りと所や から ó 吸は が射した のに都合好 る 西の間 壁な れて、 きと、 夢だか 着っ 面党 を識え 々に ま

段だのの 居と記される 來る く遙の 泥炭を含ん 生なり合 の山へ上で 下が、平かった。 から かピトロクリの谷へ落ち込んで、眼下が、平たく色で埋まつてゐる。其下が、平たく色で埋まつてゐる。其下が、平たく色で埋まつてゐる。其下が、平たく色で埋まつてゐる。其下が、平たく色で埋まつてゐる。其下が、平たくと様の黄葉が 段からなった。 カン つて、 んだ溪水は、染粉をは、ころでである。 を溶と 動陰 様に ういてる

常でって を行燈袴に、膝頭並裁つる。仲の膝掛の様に粗い縞 カン 0 あ 間なる。 ら 6 から が 膝腔は太い 歩あっ ない。腰にキル ち 3 て 主人が たびにま B 分等 下で から 來き る。 糸の ル 続きと 1 < 主流人艺 肉での 靴么 0 の色に恥を製が揺れて 足力 間の織物 1) 0 足袋で際 カュ 指於 竪に製を置 17 心恥を置い は -0) -f-を着っ す 月台 形な る ば かぬ話と股 装り 0 力。 It それ 1) -Ho & 6. 時に た 20 0

てぶ 前き ポ 0 0) 治院で にぶら 目家 音さ 力。 カン 日の上下半 0 らい 人は毛皮で作っ ŋ あ ٤ 3: る赤江 バイ げてゐる。 カコ IJ ーブを出す、 と夜長を吹か 4. 石等 った、小さ 炭汽を 夜媛嫱 朓祭 煙草を ds 爐 ながら、此の木魚 の傍へ椅子を寄せ でがら、此の木魚 () す。 木为 出生 魚是 0 名な さら を ス

た。スコッチ・ファーた。スコッチ・ファーた。スコッチ・ファーない。其の窓のでは、なっただを搭って、なっただを搭って、なっただを搭って、なっただを搭って、なっただを搭って、 主法ラ け ٤ it 一所に開いた b 0 が を下が あり って、驅けの い酔をち 7 0 の上流 つて、 とるい IJ を変 苔漬は、 上った。と へ一匹、昨 **沸**语 常等 小空 つても れた儘動か とと落った。 路智 0. いから疾く 薬は気が、 人い が 刻まつ

主人は横を振り向いて、ピトロクリの明る時がりに入つた。 寒鼠の尾は蒼黒い地を拂子の如くに擦つい。 栗鼠の尾は蒼黒い地を拂子の如くに擦つ

谷を指 を指 流統 れて さし 20 る。 あ 黒きい 1) 0 向也 内を一里生北 河岸 あ 6. 7 t.t 依然とし 7. ٰ 1 IJ 遊りて共 クリ 0 0 明恋る

戦った時、屍が岩の 高地人と低地人と 高地人と低地人と れをなり 色を變 いた。 **變**へて 三日の間で ・高地人と低地人で ・高地人と低地人で ・高地人を低地人で 人とキ 1) に挟つて F. 0: 血 1 D を 飲の 岩はを リの谷を 通信 おを打つ水 1) 映電

訪さ 自じた。分が、 はうと 4. 答談 は 決られ 朋步 0 花瓣。 Hit 早季 L 朝言 が 丰 属。 片散つて 17 カン 6 ラ 用でン た + 1 足さの 古 0 戰力 下是 に美 な

# クレイグ先生

前に股を窓を で < が ク ぶら は 15 のよう 0 HE 明る。 門と申して て な 1 へ見えない。 循石 1 下 が少し グ が 先艺 化言 領 行 行 てゐる女で 流くなる iJ 下上 の端で燕原 から敗々 ても、扉や屋根のる時分に、漸り 0 15 様う 0) あ 1113 る。 て見よ TI と昇つて行くと 4. 階が ばら く先生 のあ げ 15 ある次第二 恋の敲子 0

例いった。様常 あら 造款 は る。 さん れ て來る で、 仰言 が、 是 して夫 な難をして呼び に居る れ \$ 何山な顔をし が 見み 5 な 1E 7 ريعيد 客間 大智 す 70 る 2 4. 起きに

36 お れ 0 ニウ オ 1 1.7 ħ オ 1 スしは 何生 處 ~ 造" 0

> た。 れ

が

シ

行 て る。 見る 6 ス」を見附け 先だ、生だ 0 生は 40 いて は は 生艺 は カン はそれを 時 1 は な を見廻 依然 は二 オ あ 8-1-出产 也 污 1 手紙が、 ので、 **J** ふい な な ップ 引つ 一行だっ 8 表紙をぴ さうし オ る どう 7 すぐ て折角 開け たく 驚き 力> に眼を 15 す。 ス 斷 15 先法 v る た 定 搜点 ゥ た 共の字が L 樣言 つて 4. 支か オ 眼と L やく に受う ウ 遍光 0 ٤ 7 1 を 前き 才 が ع ヤ 判院 175 費は } **III**.5 あ 定に 遭 83 0 ウ 敲きな 取と 0 決ら 175 繰り ŋ は 1 オ 様う 出地 ウ 出言 退於 0 告 6 7 返べ L TV. b ع 1 -稿なな オ 15 讀よ す して ゥ 0 ス 云小 が け オ

筆をす 分だ、 数を it た。 便利 省は さら 3 れな書記をか 事: どうも字が下手で 様う があ L 7 る。 君家 抱力 た。 0 共产 方は ^ たも た が除程上 時等 ま 困ると嘆息 はま 造だが 為と 手だだ よく 婆さ と云い 分家 先发 L 生 7 る 0 は 20 は が 先芯 代信 れ

白也 生芯 手

して と依い と云つ でも 版先に 常ない レット 出でかれまう エク 日にがあ 1 カン あ 來會 利益を受け 賴的 海生 平气泵 變犯 表 1 は自び た。 ス 3 がい る。 7 L h 3 程湯 に序 7 す ٰ ヒヤの出版 日分が扇 其る 心 と思い 2 る 3 学 0 文を 資格 TE! 到等 レツ る。 0 で L 3 大行って 0 先芸生 アー 原范 明朝後大學で なら 書物 L ŀ 0 カン が 是ず 稿等 者であ 然か 2 あ 7 デン を 附け なら しま 要领领 な 0 此 書か 面は ŋ T 思する。 た緒言 ず、 0 V ク 0 先生 た 時は左 を 本党 講か x かつたと ノ 1 رثه ス よく 義 ク を まり ٰ 紹介 先艺 を讀む 0 1 は ス ヤ 0 を たなさい 程度に 序に文化 ピヤ を あ ア 研究 とない。 ハ 発言 附 0 ] 4 る へを見ろ は 時間に 0) 3 学心 デ な も感じ 1+ レツ 15 丁が活 > た そ to オレ は 共さ 非ひム ij オレ 1 た 0)

孙

で

あ

る

君家事是

が 0 客間 前から あ 生 手に 間。 0 温 てお な 3 小意 3 な書類

な

沙翁字典 を大法 < 開す を べて ぶい 椅子を して暫く立 Ö 此 子さ 通常 を一 た錠に 0 青老紙 を苦る 生态 50 典元 心質 原稿で つとす 性な青表紙 0 をこし つて、 0 が が終日終夜 0 間ま は つ 樂行 無り な物 中な が 様う 位翁 ゥ あ み 75 6 毎点 だから、 隙 もない。 物多 角色 15 書か 日言 <u>x</u> た 1 知し L ぼ \* が 手で 込んで 7 つ 0 0 帳 12 樂法 IJ 共产 居% だ ス た。 ŋ 桓 チ 先生 を 0 事 る。 0 確認 先だ生 何管 は 30 薄 į -C 此 る かき 大言 ある 0 殖 頭がま は の御お 展验 青麦紅 川県 2 此 神弟子を た文句 かり供答 して からう Ţ 20 な 字で來す新典に出たが 大管學院 る 力》 行物 0 0

先法生 " " -74 な 1." ۴, オレ ts を見給 先艺生 t ッ 75 を 出生 ŀ., 前片 0 後二 を -7. ツ 自也 見 3 めて 分がは ۴, Is 輕に変 た。 0) V 頁 沙 なる を 新字 见》 かと が 禁えじ 薬が て完局 即 ぶつ 4: 得ざる 自巴 所と る 事 きとは思想 行う 1) 樣多 から な様子 0) ある 1= 生

見が自じくて、様常分が様常か 物の見がンドをせいド 此らでん 嘘えに カン を膝が 方 0 ぢ は 0 吳く 生. 0 額智 の上之 カン 損 カン ス 0 と云っ 得さ で, 中 る 日め 込= 肩かた に伏ぶ 意 知 な 0 2 々 3 る で な れ 2 る 0 邊がり 々 は な 1 だ せ 0 0 振動 なく を は カン V 丰 持つか 0 な ン 身服が 0 傑け あ 11 行動 作亨 T F ス て、 1 Zabo 鏡山 行"中 7 0 仕し自じ其を 0 を つ ン ダ 讀さ 分がが 舞 バ 0 ラ 嘆息さ たが、 - 1 代は 動物 ŋ を 先生ですって ダ > 白じ られてで な詩を を 0 忽至 分が 讀は

D

ザ

壬 11

IJ

あ

る

時言

念と

首を出

7

カン

FH

界か

を

L

カン 3 あ ŀ 云"先赞 に飛び 分范 事 思蒙 Z' 0 自じが出 を けできます。 出生 通3 8 知し 0 L を 過級 力》 7 た んで 事 子 から な る 0 75 供 ٤ 703 は あ 是記は 問为題言 0 事是 る。 此 開き 様う オレ 0) ば あ を度なく 先 10 を シ 時毒 V 7 丸 提 ェ 6 0 眼めた。 0 曲 野山 あ 分别 72 1 自じ 田为 B 云、に 7 かい 20 分だ 34) な 似に 分款 思黎 急意 Ø 所言で -) 0 に同 7 0 た あ が ワ 爺! カン あ 置おが

展議け

服や

な

た

力。

此

先艺

生

0

れ

į.

B

斯 L

2

な

が 礼

あ な

0 力》

白也

分類

居る

下进

宿や

0

る

事には

2

0

H

を済す

ま 7 た

た

賴5

見みる

費

ばら

カン

6

思智

0

る

忽星列热

ちの

膝な

を

日中

敲。 來

4.

成ない

僕き

0

う

ち

0

部へ

尾巾 下竹

を 光だされ あ

せ

る

カコ

ら

見み

給管

スい

食な

カン

女部で

屋中

カン

勝つ

は今は似に其そでて た は 0 で、 0 は 時等忘字 こで 方はだ 例む 好心 45 0 膝を 12 ~) 舞っつ 加加 叩ぐ カン 减况 縮 な 似に 按点 僕でが 7 拟 Die を B 20 笑か L 思ない事 方だ 事。 2 I ヹ゚゚゚゚゚゚゚゚ 先法か、生活か、 は 1 れ

L'

٤

に讀

る。 愛すを蘭ラが沈 有差をい詩 丽汉 が さら 御河の CF 通信 爺さ 20 を ٤ ウンが、 一質際詩 土上人 10 認を 0 不少 す な る 分元 通信 分款 は る が do る 共三 るが なけ は 事と た 11 る人を見下し 事是 えら 0 可办 あ 此二 を 田で哀告の表 味ふい から 0) \$L 力。 割的 0 先芸には 仲东 思想 ば な 事品 間ま な -C. \$ B ののだ 詩し 0 B 國えの民意だ。 全きくた 於だって 入い な 0) 取等 な だ。 來 分か れ 4 機が、械かい で る 未だ は 君家 ٤ ね。 of. る 帶意 君蒙 Zinh's だの 0) 的主 ぬま れ カッ 其一点 英イ は あ に喋る た は 15 る 僕だだ 處 0) Ħ 礼 高からしやっ 人 冷なで 利以 は ts 舌 ٤ た 行中 0 起だだ 0 人だに 10 0 行るないに一般に 自世 は幸勢 だ。 7 分流 難的 あ 弘

15

だ

れ

んで

は

ち

書よ

手 段々面白 5 が は れ 水 な 8 ない。あの 非でなった 行心ふ 0 た D> ツ カン 家言 水 持 ri<sup>v</sup> 先艺 人是 ۴ な な 国 イ 自る 生活 が 分节 分だ 2 0 ツ egよ 早点 應ぎ ン よと だ 1.I カン 詩 ١ 0) 73 其處 口套 た 家克 を讀 カン 7 す 0 0 ~ カン 170 が、 だ 断る て、仕し る 2 少ならしばらく 階か カン カン 何完 んだ 0 を始せ 何芒 ŋ 遍光 カュ 方は 舞意 見る 處 龙 時等 ٤ ₹, から よく 8 思な 15 迪士 來會 0 は 隅ま は 所 席灣 小たら ¥, がい過さ 丸き L 分別 だ IN NO 1) てはい 0 カン 旧 ts 物為 60 6 て上海 L 水 た 度 力》 愛讀 7 1 な 事是 な ち 1, げ 17 君が 智量 せ ŀ ts あり から 1th ち 様言始はど

穏だも 行" 障を中さい て、 書信に置 つて 僕医暗艺 とよい から 什上 7 0 誰だ LI 郷ま 立た 疎たた 故こ 好は ٤ 0 障が て 1 4. 7 3 よく 力》 忽 聞き を な ٤ た 貨 一点ない 申書 喧り 43 72 自也 一 をし て w. 人 八僕は「 6 分が 拉左 件边 1th が る 弘 かっ たっ は 4 方常 5 7 暗沙 ら 何子 唯むを 兩方共和 7 が た ri E 尼亞 丸ま 1" 何等 4. ٤ 成合で何 年党 6 分元 Zit. カン れ 0) る 共产 前是 好 4 断に喧嘩いくらい 0 き 0 任意 は せてへえ 時言 な 此 を 形 は 話法 だよ んで だ カン

挺

る

75

1)

+

一分等

Vi

6

物等するが

治四 子三 年八月六日 しより明 治四十

月 六

根和 ず 十一時の汽 たと ろ は 思想 V 非常 後 一枚き 途事中事 車片 オレ たる 懐わ 中して 故家 掌管 國 が 府 でなばって来る 1= 向象 カン を 御二 殿方持的 東等 うま 場ば 7 -で待ちななて、 城豊 事是 來

環<sup>b</sup> ゐ を記念 0 品源 を 8 カン ら自服 た 0) たいと 初生 総哲 の着物をき 0) 軍人に 親常のおかれる B きた人、下 をさ カン 対流では 上して る。 女芸 ダ と同側はおからいは 1 義だい 大地の指 指加 紋な

〇白切り 合物 け 九 红 符ぶ 0) 茶屋で 皆料 田。 0 買為 入ちよ 御三殿元 Ch 餘空 なり 場は L 配丁 红 割的 目が 五. 月台 展 入いる け 圓兒 0 は富む。 九 九 件步 分常 --を ボ 家路 新二十 講 金艺 1 を受取 0) 聞き み

中ならでなった。提灯の つ 車 0 提切が か遠に 7 運は の傾向く V 0 0) 0 0 光的 かかか る。 70 途中等 暗台 7 45 る ٤ 0 な 來意 思想 は暗 决流 る 0 Ç 0 から 0 雨喜 黑多 0 た 平大" 川龍 ざ る V 0 カン 0 から 7 は 肥厚 微力 1112 廻は 大見 る。 か森静 力 0 W 車が海子 道端 任 0 3 車 見り 4. 73 00 を談判に

ょ

61

L

7

IJ

3

事品

す

る。 ٤

借か

弱が書か ○菊屋別で ふ。 屋やに 7 0 産別が 入る。 をきく る。 今夜丈の 新念 座さ L 贩 都合なりの な I. 關語 ij 何の 15.70 **嗅**見切了 たと V

浴を 雨っ八 朝をに解され t 下层 雨幸日 Fig

妙常な

L

U

を

あく

れば送

學い

な

ŋ

0

上等 7

面で

無也

便龙

也等東洋地の本店な 便心 あ ŋ 親以混流 な 番頭き 一間 と談判 二個。 あ 山产部~ 3 沙岩 屋や 一。大き 수날 都っ 飯色二。 0) 合於 部^ 屋やつ は前に き 飯法 後上順 12 る

> 少さか 3 0 0 由代 ŋ 後 れ 軍人 の二階 ろ が \$ Mr. を折き 部》 川ま 時っ 九 見え。 曲雪 間ま 0 た一件を製と大 カン 寐\*\* 水で と大 20 20 11 ٤ 頭

賣३○ た方が 第雲沙 して + 0) 時也 本院 即の幹を 老 米等 に移う ると是は を 十月かに れ ap 階がに 來く 宅等 カン 15 す。 歸さ 人い 礼 须品 かいる í= 你也處 7 雨意 十一行 ば

也。とう、 でしたの一味、落ち野な杯の れば曹 1370 常品 かなら 常ふ を 25 -0 る。 ず。 强心 際意 do 海の思想 なくて 步 1) Fi. 音を行いるに刺ぎ 眠 -服然 時 頃迄か 视台 11 滿泛 見め 幾い 流言 领心 ą, を食 난 カン なけ 清九 をう 為 7 九 经; 方尝 過す を具念 なら ば 少言 聞き き 1 は 清節 き 奶奶 手智 -共 IJ い心持 1 降力 る

宮外休拿○ 味" 獨公 から ŋ 時に無 分数 0 73 3 1 4 1112 スか + 時に 山青 1/2: 東洋城 元次 的字線 前多の 來 讀は 御物 1-3 何产 歸さが だ 介证 力。

何か捜し出し うしたと、婆さんが出て來ないうちから、ダウ ミッドをぴしやく敵き始めた。 いさと云つて、又二本の指を揃へて眞黑なシュ へる位なら僕は何もとんなに骨を折りはしな あ で頓着なく、餓じさらに本を開けて、らん此處 出て來る。さらして又例の如くと デンの在所を尋ねてゐる。婆さんは又驚いて 摩でジェーン、ジェー った。序でに、ちゃ何時出來上るんですかと夢 が氏と書いて吳れてゐる。此の本が千八百七十 げて吳れてゐる。特別に沙翁を研究するクレイ にある。ダウデンがちゃんと僕の名を此處へ事 めて歸つて行くと、先生は婆さんの一抄には丸 んですか一 の事さと先生はダウデンを元の所へ入れた。 ねて見た。何時だか分るものか、死ぬ迄遺る なった。行かなくなる少し前に、先生は日本の 全體何時頃から、 先生は立つて向うの書棚 る。君、ちしシュミ 自分は其の後暫くして先生の所へ行かなく 年の出版で僕の研究は夫よりずつと前な たが、文例の通り焦れつたさらな 自分は全く先生の辛抱に恐れ入 こんな事を御始めになった ッドと同程度 おれのダウデンは何 へ行つて、しきりに めも ヤ、サーと発 のを 拵品

様な顔をしてゐられた。先生の顔にセンチメン と行くがなと云つて、何となく無常を感じた トの出たのは此の時丈けである。自分はまだ若 六だからと云つて、妙に沈んで仕舞つた。 大學に西洋人 になつて仕舞つたのかと考へた。 置いて、あの字引はつひに完成さ へてあった文である。自分は其の時雜誌を下 の専門學者であると云ふことが、二三行書 にクレイグ氏が死んだと云ふ記事が出た。 いぢやありませんかといつて慰めたら、いや 日本へ歸つて二年程したら、新着の文藝雜誌 何時どんな事があるかも知れない。 人の教授は要らんかね。 ずに、 僕も も う <u>五</u> 書き加 若沈

0

膨胀

時間日

0

癒在

<

五

"

を

む。

時也

摩耳に入る

告《十二 病。元 一。 一。 Ħ. 日

を書く 能能は

事是 を学 n 82 為な

八 H 日星 -f-血質日 熊針 0 た 門は 書か 過事 の如言 な き ŋ B 0) 層に 者見て

-八日東洋城市 つと云ふ電話 勝師一名をよ 来り あ 7 ŋ 金融 + 7> 一時じ b 祉品 py + 分光 名的 の汽車を開き

胃る 月陽 病院で 夜二人來。大和堂 旧文 C 夫和 ~ 加 知し から 5 水馬 반 長距離電 で 冷心 大荒 す。 から 話わ 安靜療法。 社 を でか 驚な け た

月 の吐血以

JL 田島 以後滋 養多 一院 腸 0 食物は 施当 動物 物ぎ

昨日 森肖 然成氏婦 京意 0 铁 0) 處 見當い た 3. 82 爲ため 滞た

階でででで かぬ為 見み まり 元れば大程 但是 夜中看沙 L 院長より 護に手 終 列的 んな器械でも を逮す。 ŋ b は着以後は な L Ł 來意。 L 300 送さる 道を 0) ち 好等 際い 事是 に営分其地 意 の電報 ٤ 0 と相談どん た 3. 由亡 事员 15 南 來<sup>き</sup> て 7 を ŋ 3

田だ細点 宅さ をら から 始め 良の と知ら の東洋城が宅がしといふ。 は が 家を 化がし す。 ず叮嚀に問答 夫記 電力 4. から電報にて 處き 手で を 紙質 長野 43 を yo 出だ 離電話を 見為 L 後喜 -にて 妻き をかけ 10 聞きけ 來る ば 3 .3. 用き 山掌 意心

是記は 0 昨夕造 時じ 少造用一五( 企業) 時中硝酸銀 から 〇持な を吞の C 参 にす 明芒 意味"談話" 呃 9 上今月の

のける

月治

重な 半熟鶏卵 2 に地た ず。 \_\_\_ 個 今け日本 水等 は 何先

な

3

氣

分よし。

氷依い

水舎

氷を

嚙か

用電 時也 14 -1-分常 デき 車

寒を活版に 弘法樣 御お L 祭り 7 あ 0 pq \* から 軍人 北火が

秋季日と

鍛さ 0 七草色々も

士山山

○昨日松根不來。如殿下は意味、妻…人にて終意が、素、妻…人にて終意が、妻…人にて終 快號。 胜竞 で夜は 寐ながら弘法様 4等 合が 法様の花火を見る重湯五勺、王子 る。 黄色 0

8 0 夜点 莊う 7 一酒を酌 縁を は C 既に 水苏 143 を食 一時過就の 御水心。 立等 腹光 0 0 र्में हैं

○坂元森成裏の山での大家と三昧の大家と三昧の大家と三昧の大家と三昧の大家と三昧の大家と三昧の大家と三昧の大家と三昧の大家と三昧の大家と三昧の大家と三昧の大家という。 ○高田早苗次 家 行きの 味りと、十二時 6 七草を ŋ 下是 の脚下で

極、紫の紫 無む 快急等 類節 血胃 75 生臭 女郎で、 狗雪 顶方 す 男郎へ 3 B

足り見り 0

牛夜夢醒 余に取つて 様さ む は湯等一機 き一思な よりも胃の苦した らて地で 腸病院の方遙 が た し

夫。〇八

辨慶上が

て服薬。隣りは

りは落る。どうしても一時間半過入浴跡リー時間半過入浴跡リー

IJ

ょ

責任

て文服藥。

忽たちょ

日かケ

1

>

生い〇

3

る

心地地

常绘

L

V ?

¥.

れ

0)

学校 夜

又一息づく

胃がの

書く

編

を句

切世

0

7

せ `を

45

< る

取り

消け

は

0 直

7

d)

何と 作世

5

7 誰記

<

れ

3

y, 伽し

朝飯

食後ら

事是

出るる

作業が、

中常

He

事じに 整点 9 ょ ょ カコ 痛了 0 た。 0 便完 訴記 が が な 規書 カン 処則正 0 た。 萬法

八

撃なを

と起す。

快台

地へ

が

時頃又八谷

义

ケ

1 た な

0

漸當

ζ,

\_\_

杯点

0

飯や

雨意

便通

入影

浴後胃

短は

八月

雨意 加 九 鐵い 82 ٤ V

八月十 八月 -[-H 日】

本览 力。

を落た ○隣を食

時過ぎな根より かへ行く。

足を駄だ ざく

ŋ

É から

迎京 雨き

月ば

月半分

٤ を

藤渡生

00

の客どこ

高か。 四時過

取とく。

1)

寄よ 0 0

世

る。

午でよ

IJ

は食然あり

9 わ

松為根

合大き

----

を

た 作?

0

島は明のも

東東な 戦略と 鼻を 大き

3.

吸と鼻のでら

男の間を濕すと少しはなったがひをする。かん

しは好いんの

好い心意

る。 報ば度な根が産業でででで、 乳質をの一 夢習八 東京きょう ---升を加えて て Ses いた れて でよと妻に 其物物 病影響 より水害 く生に 日 死し をなから を報知 0 が カュ 中程に どと 0) の聞き合せ来る。 L Z 日四 かへ上つ を 沙杉 る。知らなり 30 た ą, 湯が所と 騰た 汁ぶ = 2 來ら 0 V れる支し松き 2 酸之

御一人と由む○持れ

等信息を表す。 一等信息を表する。 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等により、 一等にとしっと 一等にと 一等にと 一等にと 一等にと 一等に 一等に 一等に 一等に 一等に 一等

をしてくれと、根本等いれる。 松根の方でも慣の方でも関いた。 大郎 はいまれ きない 日此際では聞くいる。 松根の方でも慣の形でもできない。 これと 松根迄云い からがったが はいかい からがったが はいかい からがったが はいかい からがったが はいかい からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがら からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがら からがった からがった からがった からがった からがった いっぱん からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった からがった から から しまり から しまり から しまり から しまり から しまり から しまり しまり から しまり しまり から し

Z

豆。日 鐵道がとまるかも知れい 3

障害・子

モデー

9 て do った。 そ れを 後重 カン て山ま 去か 3. 0) 6 は は東京 が崩れる て、 3-0 0

てる 雨き今け八 の為にこり 11-2 H た 子を立てく 8 -1-が 此方 模も あ 様等 程延 湯りなり 6 は 隣かり ば どら 人 た。 る 今世先发 日は是非と云っと云っ

○下げ晩に午で あ 下的 5 下女に今日は 女ぎょ と云い 重常 為為 水が出ている。 カコ で京へも歸られず三郎れて見る間に押した。 関れて見る間に押した。 新光 は後日だ 一島迄來てそり のげて主は人人で 下の八番とりま よく だ さ 練なく、、 わ それから馬車で此處つず三島迄は汽車が通り 別ら御書を せんとぶい な Z 流系 寐和 たら 7 ~ が何先 ら逃げ ٤ れ Syt= 分だ た。逃げてくれ 不知, 3. たがっとが 神田で云い たさ

部がを y 重湯にて 上や原言 同の目 時也 挑便 時頃迄れ

眠られず摩禁

バル 樹湯

明是 學

酸えず。

1115

苦な。 雨う 学、 む。 作等もの野い

九月三日

雨 容態界沢ナシ

汽車ニテ鹿兒島へ歸ル 朝十時ノ汽車デ内丸サンガ婦ル野門サンモ午包二時

九月四日

容態同じ

ガ午後ニクル山形カラ瞬り遊東京ヲス河リシテ當地へク ルラ二本小宮サント二人デノム湯淺サン三時ノ汽車デ輪 ル絹人に話シタラ酒デモノマシテ上ゲロト云フ事故ビー 朝九時時湯港サンガ展京カラ歸近ニョル阿部次郎サン

容態だんくよろし

クル花イケニサス 阿部サント小宮サンガサン歩二行キ騎リ二草花ヲ取テ

九月六日

大便ヲサセル少シ州タヨシ 今日ハ十時に鹽ノカン腸ヲスル四人ガヽリデオコシテ

ハダカニシテセナカヲアルコールデフキ着物ヲネルト

九月五日

○庇護。被庇護。

O Intellectuality if indifference. Self-asserindifference. 人事ノ葛藤二 indiffe-

O na'ur

〇ひかん白萩柿林より來る。

比上へ寐カス皆大變心配シタレド別ニ變リナシ大キニ安 取カヘルワラブトンノ上ヘナミノフトンヨニ枚カサネテ 心阿部サン午後二時ノ汽車デ東京へ歸ル

九月七日

容態よろし

サンタガクル御土産ヲクレル 今日一番デ坂元サン時ルカバンヲ持テ行テモラフ野上

九月八日

秋の江に打ち込む杭の響かな 別るいや夢一筋の天の川 秋風や唐紅の明喉佛

passivity O languid stillnesso weak state punless

O goodness, peace, calmness. Out of struggle for existence, material prosperity.

○自然淘汰に遊ふ療治。小兒の撫育より手がかしまなった。 ○吾より云へば死にたくなし。只勿體なし。 かる。学白の人果して此看護をうくる價値あり O Boson、他它。 西洋と日本ノ縣隔

〇九月九日 十一時と二時に間食。 ○正食 湯煎ソープ三十グ、蒜湯百グ、今日か ○アイスクリームの器械は鈴木送る、 スを五十グラム位宛 ら三十を百にス ムは冷たくていやになる。 ペプトン・カーニ アイスクリ

〇吐血の時モルヒン注射 飛度の 幅気を恐れ

○紫苑 ずる必要なし。食後一本宛にす ○昨夜霖成氏と然烟の約をなす。今朝臥して思 ○萬年筆をふる力なし ○森成氏初診の時の胃の亂調の 働 ふ左のみ旨くなけれど大程害にならぬも ○最後の吐血の時、二回の注射。 みそはぎ ブンメルン

名刺を依賴。高田氏謠をうたひ始む。 ○高田早苗氏の名物を番頭持夢。坂元に此方の

八月二十四日〔以下九月七日迄夏日鏡記〕

ヲオコシ一時人事不省カンフル注射十五食エン注射ニテ 察ノ後夜八時急ニ吐血五百ガラムト云フ、ノウヒンケツ ヤ、に氣ツク皆朝迄モタヌ潜ト思フ 朝より顔色思シ杉本副院長午後四時大仁省ニテ來ル診 社二電報ヲカケル夜中ネムラズ

八月二十五日

ナヲスカモ知レヌト云フ杉本氏師ル 朝容態聞ケバキケンナレドゴク安静ニシテ居レバモチ

田姉上舎夫婦小供三人高濱さん野上さん「田さん」根倫 東京ノ家ノ東カラ電話ガカ、リケ朝一共デ夏日兄上高

さんお立ちになりましたと云ふ次塚さん大磯から來ラル 安倍さんも來てクレル一汽車ヲクレテ野州さんも死ル

八月二十六日

さん

池邊氏モハラル

陽堂、湯淺靡孫、高田知一郎、菅虎雄、森矣吉、君子姉 見,客 容態中、良好 與村鹿太郎、滿鐵ノ山崎氏、鈴木三重吉、春

二人、春陽堂ハ菓子折ヲクレル

容態別ニ異狀ナシ 八月二十七日

堅早稻田大學ノ學生、早矢仕四郎元同ジ 段校二居タ人ノ ヨシ、奥村又モウ少しヨクナツタラ來マストアツタニカ 見舞客 小宮豊隆渡邊和太郎香水とピスケットラモラフ高尾忠

八月二十八日

容態列狀アシ

フ先生代理ニョコシテ與レル 森成さん原京二用事ガ出來テ婦ル病院カラヌカダト云

見舞名

小不相高須賀淳年石井柏亭行德三郎野問漢綱

八月二十九日 晴

京へカヘラル 大塚さん信さん森さん野上さん小林さん湯茂さん野間 察態良好ニテ此分ナラバ心刺ナシトノ事情安心シテ東

ンヲロテ病人ニカケョウト思ヒ野上さんニタノム ロト云テクル見舞トシテ金二十五国クレル其好デ毛ブト 古屋ノ鈴木カラ、配シテ毎日容態ヲ電報デシラシー異レ 大倉晋店ヨリ旦無駅ニソヘテ小包デ菓子折ヲクレル名

八月三十日

容態別ニ中状ナシ

ヘル其時小供兄姉上倫写刊さん一處ニカヘル

三百國ヲ下サル

夜滿鐡ノ中村サンカラ山崎氏ヲヨコシテ御見殊トシテ金 り東京カラ蹄テクル其時行德サン高須賀サン・處ニ歸ル

又力ダ解師午後二時ノ汽車ニテ婦ル森成サン人リカワ

暍 八月三十一日 容態異狀ナシ

デソップヲコシラエルタ方名古屋カラ鈴木ガクル二三日 ラヒ酒トツクリヲカリテ其、ヘ人レユセンニカケテド鉢 今日カラソップラノマセルト云故朝トリラ買テ切テモ

九月一日。

容態ヤ、良好ナリ

前ニアツラエタハネブトンガクル

題ム内方野問さんが東京カラクル 山崎さん歸ル鈴木モ午後カラ師ルイロく東京へ買物ヨ 早稻田大極生小林修二郎ト云フ人ガクル中村さんノ便

九月二日

晴 容態變りなし

テイルヨシ坂元サンガ七時頃カラゲリヲシテ限ガイダイ ト云と出スカイロタコシラヘテ上ル夜九時頃ニナリ内丸 今日カラソップガ三腹ニナル食ベル事バカリカンガへ れば鱗

眼が

を射る稍寒

九 月十八日

の暗雨 將 至 同復を待つはまだるこき退風なり件 耕香 舘畫賸を見る。蘇氏印譜が見たくなる 作夜重湯を吞し 朝より 月 ス ケッ -六月 漸 トに < 更か の力を借りてき へる事を談判中々聞いてく まづき事基 を取と ŋ 除空 て仰臥がかに衰弱

なる美はし の心を得たり。 漸く日に半片のビスケットを許さる」に過ぎず 健全なる人の胃潰瘍は三週間 最後の出血より計算して今三週間目なり き心なり。 此州精を敢 年だ四 十にして始め てする諸人に謝す でを治するよ せて長閑 て赤子 出た。

九 月 +

境地に住し得るものは至福也。病の賜也 ○昨夜主人鯛 安心安神靜意靜情。この でにて小宮婦へ 尾四 を を贈る。 雨象 氷嚢を取り去れ 忙しき世に

ムる

3

○一等軍器正矢島氏伊東迄來れる

序に

と見舞

は

蜻蛉や留り

損ねて

羽柱

のなかり 先锋

夢や幾度杭の

晚 百 病む日又能の グ 7 L 0 x ì 際を F より 1 12 旨意 0)

○昨夜東洋城婦寺 よし。 き寫真を飾る山。 时美 ○地方にて知らぬ人余の病氣を心配するも をく 秋晴 宮真を飾る由。金之助といふ藝者も愛讀者のした。 きょうちょう おの髪結 某 余の小さんかる由難有き事也。京都の髪結 某 余の小さ 九雲堂の見舞のコッ 礼 る。 東洋城より 戸さ部で 夜で美くし 0 一輪捕是は本人の土産也。 開き の途次寄る プ虞美人艸の 3 月香 0 ょ 模様が の深 \$ 0)

イリ 明日になると夫が ○今日は體力 回 復と思ふ。明日になると夫が宮様余によろしくとの事也。 \$ 何とも 今朝さ 3 ì は ジョ なかつ ソー ンである。 ダビ ス イ ケ IJ 6 2 今時日か 1 3 を は切實に何か ∃ 一枚もらふ。 ンで ある。 か思な 旨く

游台

る。

心花法

位也。吾は是程疲れたりやと驚 直信 〇午食に起き返りて て見ると馬鹿氣でゐる 夢中に献立などをして IJ つっとあ る退儀 を思 始めて (ば粥の味 樂んでゐたがよく 部はない を食ふ。 も生活力 b 11 起ねき 诚个 な 0

○選\$

より

の命令也

0

ŋ

る

命も細きす

z)>

15

○ 晴続 九 月 ---九

取とり ○昨夜 驚き 寄よ た 世 てわ 御月見をするとて妻が 果がもうと り出てゐる 行き から栗など かと思っ

の結果に 讀むと馬鹿々々しくなる。 ○昨日日川の送つた宇治拾遺を少し讀む。少し言い言だった。 瓶に插した薄の葉の上 匹留つてゐる。 共活時 が凋ぎ いうち恍惚 斯の 枯葉 の如き遐 修善寺の太鼓の鳴るを待 むと裏の山から誰かじ 病\* 90 森成さんが大抵 んでより自教に 野の美 夜は如つて寐ら 惚として神遠を 懷 風が搖れ を あざみに 恋 に何時 r のなり \_\_ 3 るたびに せる事なし。衰弱 れずとは 似たも 所であ 思ひあ 0 間まに かって たり 降る ŋ る。女郎花、 揺れてゐる 限的 來てく カン 蟋蟀が 生まれて

湯煎ソツ 玉子豆腐、 プ É グ ラ

(247)

○暗雲層愚 なり 入りから ○病院で 森成氏又歸 ことる すま 那 根心 是でよく たと思 中夜森成氏節 だ水嚢を盛 ス 11 の手 を悟を かから E H ケ -{---秋ら寐れ 別な Ė 和堂來り 秋季 ス を買っなら 紙製 といと 1 0 H 空浅黄に 月学、 に病別 を讀 京 な が 來 思ふ程人間 來 4. þ る 情管 空を見り なけ 82 いいい はま い時間也。 修善寺 理り あ + 羽性 根如 澄す 出され る -La 枕 日時間 る。 的に精力が一 6 0 を剃る ひげ 小宮は ケ 貴性 月げつ 瀬 H.s 是記 0 忍怎 ی کی た 力。 心耐感心 b 0 何月 だ 〇日川節 ○秋雨 ○四時頃突然 0 0 藝術 夜す きソッ 昨日 吐き宮さ らずか きなりと てく 夜歌り 月 日 3. 附蕭々、 は醫師 より 叔品 + 句《 मिर्दे दि 旅な衰れ 蕭さく 風きり を得る 微江越上 さ 氏 の議会ない [74] る。 支頭病 Ħî. 傾雨 當 窓 0) 咏 8 加度 嬉れ が夢る 0 7 20 雨意 Ľ + 一絃琴と三いてより七十二 0 七枕頭に二三 夜寒 資質化 風言 do を表記るや 南の音 を表記るや 市の音 を表記るや 市の音 を聞くらん 守の 伽が は や人生上 U. 雨ま む L ス 莊 る。 月等 ケ む Ų, 0 事是 戀S " 7 也行 床と 冷部 明常 限が ŀ 7 二味線を合せて 寐如 杉は 0 古 \_\_ 窓る 0 な J:3 本氏 紅公 理論 個 滑き 一盤波竹番りれてあると 衣c を 15 7 力》 几章 森 6. が 身質を 成分 3. 時は 7 E W を 30 から 動? 服器 食 10 カン は ts 4 カた 〇二兄皆早く 東京まま 腸を間な なぐ 余よ 昨晚時家秋岭上外夜世日产雨。 In t 今朝 朝飯 昨 な かより 時に 両なり H 頭を 夜中 ŋ 時点と 夜東 來。 7 雪~ を枕にず 髪をけ ソ + よ 第言 生残 稍寒の鏡 骨言立と 立ち秋幸 本家。洪水の宮地震の大きない。 行便 " り白毛布をかく る 0) を鎖を フ。 灌場。 < ` 死し る X, を必い づ をや 否認 白岩 組える す 0 1 出等 カ 0 と云か。 グ カコ る け す 死し Ľ ¥, b 当,付く の寫真帖 cop 力 力ない 今時日本 なく 否是 t 2 す 蹟等 2 る رجد ge t. 願い気あ 養光 L 時等 自分に 身に 你 1 週 最近 0, ダ を生 文章 野海線 本學 E U IJ 0 0 よく ス 7 分吳 継る 自告 7 nt. L ル 加号 髮ìt 分款 ア ツ 0) 命かち 礼 な 後 1 力 Lo 甘味 を 二流温を 4次 片意

○(病後で

洪言

水ま

0

あ

とに

色は

3

茄笋

3>

外装丸を程度でよった 3: H 桑公 好る から れ ば 陳克 ま 奇· 代办 腐い -可麗地。 見る いと思ふ。 C あ 30 事に K たど こ思ふ。 もうな す 全體 B 透り松う 9 L あ カン ならず。 0 V 50 た 樟 頼ら 0 六を見る 且办 W 6

妻と外に男一と云はをか難有いと云は 多 1) は 人院 ピ 0 食 敵を 事を 事の ス ケ 人方は 一台ま が 添って と ッ が れ ラ で 難かな 難な 神なな 神なな 一 脚と 有差 地 が洗っ \$ のは 旨ま てく Vo - Ky 人 と云さ 先等に 6 オ れ る。 あ 1 看護婦二さんば 30 あ 1 変え 小さ 17 る 共気え は 3 華 便公 n 是礼

昨該い 画をは 贅常白素 雨ま 澤 0) 終日 本を讀 夜も 氏し 即略 前党 15 を ジ ヹ 1 し 2 見みス 0 る 講 面智義 白岩 を

を

賴的

0

6

(1)

雨雾

0 方が 昨夜熱 前党 3 3 作り 門札見 七度 20 を讀 る 由北 脳み了る。 分。 れ なば左京 手で 輕い機 を 出产 好よか 0. 気管支に がなるというできます。 7 を 讀よ て古智 N む 事是 だ

と思ふ。 鶏け 類は 家公 6. から を 出。 其方の る 寸に 時植る 11 芭蕉 木 屋や 7 0 0) 影がに 苗な 力> 花塔 6 植う どの 騰" 多 元次 位に 7 ٤ V 庭证 延の 3. Ti 下ま B 0) た \$ カン

違がか 植えず たは真法 ٤ 思るつ 屋中 赤に から 此鶏頭 なる 0 を萬代 2 ٤ 0 3 雁笠 派來紅 雁 來 班 紅き 人でで の 問\*

とき 0 11 たなど き四時時 少し ッ ኑ" 0 過便通 力态 から E し。はなけた あ なつて 浅き 0) 下沒 れ 花装の はなど、足は全く萎で丸で腫れど、足は全く萎で丸で腫れど、足は めて専常に近 休んで漸く 7-5 の小家 外谷ん で、 小二 雨湯 便分 きがあが 起お 仮器に き なり 上点 力》 腰亡 0 0 7 7 起物 る 0 足を 拔め 0 きる 手で を

今け 外気が 00 せてく 昨夜右の足の 九 夜节 日本 月 れる は 生、秋季十 み 新 から 手が きて 鮮艺 0 ·~ : 0 か 樓に一人や きし 骨は 連 片雲し 々く 身は から 7 みへも 捕貨 大程 व्या र 0 む 足を 账款 度と 小三 0 + 0 あ 題さ 眠なり 載の 雨ま B れ から む 4} (ば)を 其度に看護さ 題さ る 事多なない 8 少さ 85 た。 也等 食は 肉で 其る かい

が 今夜 起为 ょ き 其上宮本叔氏 特 別言 れ 列為 車片 E き入り 團是 本氏 押智

カン

け

る大祭日、 ○午飯後髭をそ 氣き く、旅 新さまる 元 と日曜と重 坂元は 影響 n, は昨夜沼は 響に長額 來た 髪を梳り 単なる爲也 新らし 沖つ 110 4. カン 毛なか ッ 今朝<sup>さ</sup> を 衣服を着

2. が 腹等安字 pul 朝雲 時沙 国党 呼頭を入った。一山や 0 らとま 川菜 也等 美學を讀さ 至江秋季 色々 1) が 0 での竹の色 光雪 の竹き 八 4-- 五銭馬車が 色岩 所也。 から --

る。

森成氏

訴急

~

る。

明に又下 ず 〇 殿島 昨常日本 女芸顔な 夜道は の 整義洗言 Ŧî. に下文で 光智気 10 下げ 終夜變 15 摩え朝きは暗念

現得ある生活は送り できないない 眠 ~ 1) IJ 來記 なら し。 4. 其る上に 時 上之頃言 團光 HIL 10

旧き ○

F

中华

なら あ 32 0 0 大事業は 困量 が IJ 何と 印略が まし 仕 3. 其癖起き直は 恶智 3 0) 如を 不思議 7 た。 力》 來《 哲學的 0 困起変で た二 0 面影 あ 0) ŋ 書物杯を讀さ 日頭が る。 あ 7 白岩 便器に る。 ٧× 妻に其の け が 判然 かほど衰弱し れ ども讀 7/2 事を話 む 7 る事は 過ぎて 事をが める 出で す 水金 み 0 た は

事を作るもれは 丸きで 6 0 で赤きである。 間ない 食物の にはソッ 月一 病骨稜如劒 云 だり 3. 風雲雨意 77 先生 ば 7 プをや 拒絶さる n カ> クと は 1) 考が 潜を め カ 7 4 3 神冷 服め オ 7 題さ Ţ る 一燈青 100 山えむ し ŀ る ス い額額 3 雨5 ケッ から 1 想がある をして ル 可を ŀ 欲愁 愁 Ż> 高複 笑し 粥を増ま を 食 る な 2. は が

す。

妻に話と

ts

3

いとい

3

0

6

聴き

の昨き 夜 後まは 看護 佛と 時也 **陸婦に二度時を開く。** y 瘦や で 一分前。 なせて京 もら 處さ れ や曼珠沙華 一は赤子 の大きな。 也等 は五時十

Ħ.

+

Ħ.

より なが 昨日 B 鳴る Ħ 少々讀むに頭 より B が病前に讀み、 0 3 知 れ の工会 かけ た六づ 11 病前と差し つかし in 本を寐れ 7 異を 世芸 ず。 置常 時長

得えた る L. は嬉し の秋風 40 生芯 生を九個に 無縁より入 を看と 河流 失うしな た時也 て命を を 独立に

0

なぎ

極清 踏○ 南書集を買 胸部雨 8 附中床屋 7 弘 用な 少さ B な 竹七 から 師すと御買ひれると思った。 觸ると を II 剃さ たが る。 資深過ぎる

H

節で〇本で作き九 昨夜始めて普通の九月二十一日 の痛柔らぎた **勲遠近病** れむ仮ぞが る 0) 人と た め 0) 如是 かった く配記 體力 るこう ŋ 回公 たる 復 感覚 0 た あ め ŋ 0 カュ

る

月子餘よ 既所 心言 を耳を る 一味り から 3 た 20 0 れ ばそ op 旅に強き どろ寒む

0000

ケッ 朝き ٢ 才 ì 枚次 ソッ 起物 þ きもも 117 1 なら n 前 百 に同意 12 グ わ ラ かい Z 之枕。 \*\*~ K なる。 de を持ま ソ 1 K ピ ス

頃多分別

〇昨日宮本博士 3 博士 額祭田だ と思っ さんは漱石と は 度余に 來記 って來たと。 逢ひ の報 ふ人はどんな質 たき由過日 あ ŋ Ho 取肯 未だ定 云 は れ カン たる まら

〇玄耳よ ŋ 9階古堂劒掃: と列信 傳 を送り 來 る 。(蘇\*

0

秋月 八月 夜中 红 祖曾参文 矢張よく 眠記

却於青芷眉芷圓於昨至十 たそが 山荒毛 不能 九原 今元 れ に参れ 日ち 川在天 おう じょのは 粉 と弱き 0) 御院

装作方九 が H-2 13 築 よ の質盆を買つてくるは たきま からと 温布 --Ħ 温ら布が 圓冷 Ħî.

--金色人

3

生的 き 返か る わ 嬉れ 3 よ 菊 0) 秋草

ではると にて 瓦族 躍 る 7 水等時 音艺 あ 0 7 池设 15 注だく。

故 真 全真相齊 可以長生 長地得其真ながしちあしれをう 共る〇 養が状で (長生計) 其無象 を見たる事と 洞古經よ かなにひさし 象数数 ts 人得其真 常行 ŋ カン 守真のな 放いのちなが 天得 無體也 其真のというとう 未安 故意 全然 だ

0 (大道經・ 心生性滅心滅地 進然員滿 より? 動為此 性には多 心質 现代如 州北 作 空を其意

人员

し由。顧い べさんも 恨り 然たる py みれ <del>Ъ</del>: 日始んど飯も食はずに は近 \$ ば 0) 細塔 六日何も食は あ き ŋ 危害さ の上を歩みて 0 電報を なか て深い谷になった。 を方々 た由た

を渡った様 ○看護婦 なり is 合は Ĺ 由。杉本氏歸る時 由さ かを呼ぶ ないと云つた由。 なも いとき杉本さんざ もら もう一度出血すれば助きたとなるが早く行かないとされば早く行かないと

月二

寐てゐる事が大變樂に 夜もよく寐ず。寐れば必ず夢を見る。此。 床の上に起きて顔洗、食事、 床を なつ

れて熱睡三十分樂の時間に看護婦に 妻君と森成 減りて殆んど起き直る事能はともし置いて空明き夜の長 さんと 東 ٤ 朝日流 へ行つ なかな ず。 起ぎ 金後被 たら ださる。

真綿織は伊豆の大島の反物屋が雁皮紙織と 親吾様 より 門の産也。 歸か 3 る。 真綿織 堂等等 雅な質で雅力 から弱を乞うて 持つてくるなから ŋ 似に たり

來<sup>く</sup>る 0 o (金をや 力なや痩せたる吾に つて 一名に秋婆 小二

金花地

カン

L

力 ら

82

秋季

の便な

ŋ

وزاكم

枕

元

○範頼り てく る 0 の墓寄も花を作るかはき竹に吾名を製まて行く蘇氏の 吾名を刻む日長かな 蘇氏の印譜や竹の露 から今度はあすこで 0) 粥な

姓!

秋草を仕立てつまるといふ。 墓を守る身 カン

0

○曇り 5 九月二十八 ٤ 昨夜 肌寒をかこの 秋喜 賴奇 も不眠。去れ として天明に至る 家公 0) 蚊か V.) 古も無栗 0) や我を整さんと 盤さんとす 延び ども つらん病 の味 服め なり が 夜時 冴さ える でよ 15 ŋ

紫苑は高く大 たく 等いのない ないない 情模は激くふつくらし 眼が 服未明に覺し 回を胃腸病 院に送 るっ た

九 H

村で大きなない

下を剃り 0 所寫 11-3 \$ よる。 て黄き な めは

晚览 九 月三 E 王子の煎りたるを食ふ H

筒がなったかる。 抑へる功、いたみをとめる ない 昨夜才 の注射をし 8) は由地し 大龍 15 及び滋養 元気を回る - フ油を十 た時才 レー の功ある山。 復公 ・グラ -フで溶 程息の 或病人四 の田口を滑ったいちない 是は酸気 を

つも

カン

た

-1-日告和出日

四個三春永 (1) دم 月改是 ま る る病がしまれたない。 できるはない 一般野水空

m's

计

○東京より返事。二日前に送った便に

瀬々な

かと 心方

よく

同氏は 0 杉本氏と午頃歸る。 古里に 云的 風き 本〈 歸る 可よ からん 週と間か 15 7 菊 坂系 元も 診が し得べ 同時 の結果 見碧山 に節 なり ま 関

を 強な 階し 好等 ŋ 食いた ts きもも 0 やは言葉 刺音 身み 0 け hid \* て 切れ し。 烙ぶ を 食は りたるを食ふ ダ 步 5 ٤ くス る ケ 平常刺 0 ッ 是語れる。

岡系 0 0 なか 0 宴念に とて十 る に心利 秋喜 の空時 頃 下 な

昨日觀光

園に かん

加点

つて

見舞に

來て

<

れ

た呼柳

大切に 時を を守 去る れ ٤ 去さ ŋ 15

ì 城 チ 13 を讀んで 0 蝉装 被勢

悠久 無言え 岫らを 玄境、 義的 る 如ぎ 放恣なる安静、 部門の 起りて 作き用き 消極に安んずる 自己 努さ 苦を感ぜ、 カッと 消 な ゆ 他記 無む抵抗 想き

なき

間は三十分位法別をというない。 吐。程を余なかけ 血の大流のけで 見るる 時々奥さんに時々奥さん 見みる 0 死し る天天 一分位注射十二 危険な筈で 10 82 地と異さ 吐と手で 0 のは不思議 血さが L は 3. 3 0 いて接 り、張 催むる カン なる って字が 六筒 あ カュ ŋ 事 る。 な から 食事。 3 ٤ 0 余は今日迄 肩を いいい。 書かけ 分流 と云い なり 城京 0 75 0 事をきく。 元 る L カン 事 由も がふる 0 る あ な 5 たりに 電気がある 世世 ŋ れ 成等 0)

0

7

しの意味を うどん 吐は 人员 け 夜 ば は 死山 を は 0 終。藥力 食ら 血き さらし す の三 所如此 0 たと云つ 分说 てうどん程天下 ŋ カン を吐は 友人の坊主 比也 を吐けば 野と思うてるな て 一般的 一時間許り K が 四年 し 旨ま 物流 の間に歸たかべ 時じ 頃 B の麓 分流。 0 は 迄き 然か を な

あ

よ Lo 朝きと云 起おる 35 0 7 額當 を と洗ひ 髪な をし た杭る 0 心过地

横に 始は 0 33 2 7 竪に見て立 見み床さ たる 0 上之 世に起れれた。 事5 かい 珍 き 上点 にな Ŋ 見えて、単なり Sp 坐打 秋き 0) 新たら たる 川ま 時 È 今はき 心に地方

> ŋ 春時 らぬ意志と、戦か 朋友もしく stress \$ 0 情等病業 共活 のは 肝宇 に批えず。 活きに して見て世 朝 なき生物 鐵 輕いた 如き堅き世界と ょ 如是 IJ 話わ 夕に配る 本党で は 自己の好むな Ł ねば と親切ぎを思する時間、知 たる前 0) 受がんこう 後 なら 夢と 1 を カッ して、今更病 87 消え去 解語 祖は食 ムる 朝夕余 吹け ダ 浴 ル 心なのか 雅 こるも 大信 谷 エ の人、知られた なら 例告 を結ぶ  $\mathcal{V}$ 12

余はに もり。 金を欲す 日長 考於 がば希望三 の幸福 ريع 切 を乗るを欲 がた。は 物質的 4

領を動き分を 無意味の無い。 觸が狭ち 也智 床に就 きも 布 別な ・處を寝 な なき き 6 心された たる人のご れども 82 0) 故也 部語 分え わ i) o V) わ る 天地は床の 限から が 小言 の所文にて き 衰弱甚 頭點 き 枕 を 動き K 1) 力> か。を の付く 作の 1:3 3 ď, は大變な事 わが領 時等 れば容易に 限室 天活地で る 455

がいます 床 0 0 n よ Ŋ H:E 血点 0) 0) 模も

(250)

にて

今哲學讀了

かおのづから

Sy t

郭也

の時間

アリ

0

いて半らつろのあけび

の露文學を讀み出

す。

作と

日は

先づ遺

百日紅

に小い

雨点

力。

時日 なりま

1看護婦が京

云い要言 なる

ふ。明後日は東京へ歸る日の線側に出てもうあの柚が

黄

たと

0.50

明後日はな

黄に染つ

ると残紅をか

に消け 床さ

百日紅 IJ

き

15

星の如くに簇がる

的際と壁に野菊を

を照し見る

二圓乃至三 送りて 日に三百日 五錢。 日気に 2) 検査さ 高き處なりほう 鶏の高き處也。 圓地。 歸る由。其前に 夜 いりてつうしんすべてこれ 0) 湯煎ソップを飲む。 せると。 可驚 れん草の浸り 百目八九· 多 以林如石夢寒雲 5 其代が日々に 遍でん 九十錢。余は 及し物一人前

快晴心地よし。 冷やかななから を鳥の遠近

を東京に

快点。 月 1 安眠常人と

た。花気

の後ろに銀の袋戸と命の袋戸が

かと

聞き

た。何故と聞い に似て

ちや仕方がない

と答言 ある。

は

干菓子

ねると

云ったら東

何故です

モ

スを活けて東が持つて來る。コス

たつきも

久しく

なり

柏潭 は

黄色

砂ま下足壁災が

銀で上が命である。中間が砂壁であ

つる。 しく

共元 映き

の所に自と赤の花が點々として美、

さらして其葉の處が青く銀紙に映

懐ともをお

讎

版の E assets of single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the single of the

病起物のないないない。 同祭 ŧ 夕紫曜等十 血污棒等 陽う

復差 骨語 一5 猶確

村是存

十月 --П

てゐる。 じて

ねる。

十月

H

へると明後々日

は東京へ

婦なる。 たく

也等

嬉え

る。又服でもある。緑

ŋ

B あ

る。 れば變

○昨夜、寄木細工を取 三つ買ふ。皆婦人趣味 た障の烟草盆と烟草箱が一昨日出來 を取り寄せても 色々見

上京ふる。マ HH 3 日才 東京 歸べ れ ると思ふ とられ L

の小き

のが葡萄 びとい

0)

つるになつてゐる

家様也らま ぼけ

15

<

血の色が出て來た。 得ないものである。

if

5. 3

のを取つ

ってくる。

がが子

る

事をな 額能

で敢てし

日森成

さん島山入道とか

の城跡

行って

たく もあ

73

500

現状は徐

保程の苦

病で

なけ

冷かや人無がまり

水の音を

よし

女郎花と野菊を澤山取つてくる。

花青く普通にあらず。

野菊が砂壁に映る

ŋ 並養

雨濛々。一十月九日

朝

食 す

かええ

に記き ながら、

返

7

がを既まいま

庭出

8

足克早號孤。夜\*客你 米 頂上孤 山龙 回常 時 立たぬ案山 売り 松 し と う の い る 來於鳥言 Þ 子儿 晴さ を 市

作夜~ なると 见为 de げもの 弘 杯を買ふ事 of op 6 ンなけ すを相談す れば なら る。 82 0)

夢 類 新新

衰な被な

病に吹き

な

る。

新さ

十月三日

0

歸るべくて歸らぬ吾に月今宿む

〇名古屋 の取り い寄せ たの鈴木本る たる清六家詩鈔、 唐賢詩集、 朱元明誌 計

鯛のうしほを食ふ。

明方言

時半。寐れば夢を見る。夢を見れ 除られず。 を明ける時の心持 の河消ゆる 看護婦に小ち か夢の覺束っ 便をさし なばすぐ TI して賞 Z 30 8

聴き旗き 夜よ 分形影が 到晨鐘早上秋 病近修禪寺 一燈が

0

露ながる

裏座敷林に近き 百 百岁

○雨猶歇まず。 節るは嬉しい 細雨でか 梧桐 門の未だ青さ 舌" 0) きら ち

〇午前雲晴日出づ。 奥の院。 どとこ 一日の経食) かへ行つたと見えて音な V 循語

> 陰 植も大分赤 かと思 き由し ば 夏马 果的 2 也 末ま とう 夏等 のま から 出 かと 思蒙

半分黄くと。 雲を洩る目ざし 海ネ 門き一葉哉

ずる芝居 世よ〇 事であ 小宮が毎日の様に給薬 籍にこんな人になりたい る。 が見た とか 書いてある。 べ書をよこす。 ď, とか、 こんな人を演え たわ 歌階の浮 かい な 羽を引き

るとざら

L.

0

解は

たる

如是

で ある 白まだ を 色いると 川も自畫 取っ たまには文句入 の煮たの たも の給菓書をく のであ る。 ハであ 松きなど れ る。 る。 、鉢の木、山姥等 御能 だらま 0 ス ケ

チ

PH H

間か〇 **睡** 昨日花を更 て黄 状態に 雨を帯ぶ。 なるも 漸 なく 本心 W 0 0) 生に近づく 昨夜雨 ı 東君の取つて來てくれたも ス ŧ 胸手 ス、 千萬 菊 點泛 菊き を聞き 野菊 き 虚認で 0) 中毒 0

気管支 残骸猶春を盛るに堪へ 昨日妻髪を洗 漸 の上 る我は夜長に少し 一に春浦 まる る たりと前書 ap 粥な 2) 味噌づ

7

ば

補偽多き 所 米は東 小意言 より なり 取上 IJ 寄よ せたる B دن ts

○氣管支 0 支にて 松湯 精偽や小松 寐れて ねれば楽に 鶏の 3 體を拭く事を禁ぜら 70 て人間 温る」は女松。 枝葉 の肌とは覺えず に自当 0) 3 興意 なく る た れ 仕 秋雨 ば

き心地なり。 垢 出 障害と 栗の 0 0 を別ら 如是 ۷ ぼろくす。 が 3 けば晴空澄微久し が見いいいでありかない。 て腹減りて汗出づ 旅巻を治さ

は今食事 ○夜を の上 を思ふ。命は食に は朝食を思い に若くなし。 はんけまうするときいったくめ ひ、 自然は あ 朝きは ŋ 250 は密飯を思い 此点 入院院 を作れ の適切なる余 ひ、 書は ŋ シタ飯

響滴方根沈潔永 電子を見る とはきてんる

服無事、 腹中文 売んどで生に 近し。 はでからできどのユレオ 7/1/2

月 Ħi. 淋漓鮮血が

六十九歲。 ○安倍、 ○陰雨。 傷。○ 感のよう 聴に 所は 十二 月 工 月 月 + 1 + -1-時が元を豪然 雞は \*\* と 報く音を聞 2, 四 思い近日 俳句を書きて消してあ 新門 頭き ス 日 スの死を雜誌で見る。地震あり 0 カコ 5 山崎氏又見舞 智之ん 池沿野湾を ds. 雨を重な 有も IJ < 既に たり 態にと 中る。やる。 がたにそうぞの観 いくなっとし 東京なります。東京なり 幾次 聞き たる 遠 夜よ 要なる。 0 を はづ °o 蟋蟀 して詩のが 喜る 八月末の 哉な れ んで 0 推議る。 人 は 0 胃る 事是 do 漫 俳糕 ○狩野來る山會は かのままなり ○昨夜浣腸 陰的 十月 陰計力 今朝長與又郎氏戶口之來特野來る由會はず歸す。昨 7 m = -1-却か 時に出版 考がかが ~ たら看護 與影 日号來る失言有等 ŋ 題む。 服め 雲5 死し 远方 -[: 七月九日 0 が 水水 日本 室ら 起都 发意 靈於 如此死亡 に新た未ら隻事乾沈 き 引いの 來意 臺門路之生品 0 道是逢風光坤云 き返れれて Atheneaum 1) 語文果是當等挂於中級 る外景を代表の一段で移る 世際 3 前に 出さる。 同祭 B る。 ○病院で だから た。 朝食前に 様き んと 始 な 心持 85 相等 -体验單左幽空唯生命於香香標言 して置 四島生ま のお \*孤愁 過ぎし -察り 仰言 より 談艺 -[-¥. 根心然常翻 昨時間 問言 "编'明·《景》 队を 十七年 から 朝意近。 H 6. 銀艺 何は無と た時はく 秋 治と 秋季 上 時頃に 天元 のなったと 虚ななななな る。 小を夢 處 がたりにたし 地方 已にはなる 空台 "墨" 人沿 恍惚の 詩し 孙 け 75 0 取さ L 85 3 た 1) と大き 7 の寄せて見っ 默や一型況到打っ 見い病を発表 5 8 小喜 ۲ ち 3 看见 詩で 鼓こ K 不可有的 修善寺に居 荒城 郷 悲 な 高の果を らめ 0 欲 りでいっ このかなしみに 摩る 江 B を繋び 屬是人 よ兩 第大皇 瞬間 白龙 銀

から

開門

校章

なの

VOIC L 誰言師

る後

電知が終し時

· 是疑"移"奇

大学ん 変変で なる 間等に 細さ 4 君公 が 15 る カン うと 楽は ٠<u>٠</u> ٤ それ 修品 善寺 もよ 齢が 3>

帶を添っ 雨氏に らうとい 代だを de かの文庫とあ ŋ やる 更に桑 事是 の現箱をは it V. 0) 益か を抜売と を買か 0 縮うな池 

0 扶守け 骨許 起す りに 案山子 なりて案山子 0 足を原 の浮世 カン 72

愈歸る 九時出立 日でも 雨蒙々、 て粥ない。 人々天 を仰ぐ。 荷梅

言葉はまこ

な

ŋ

4

¥,

y

初め余の森成

を

たる時、院長り

红

わ

ざ電報で

地にて充

我

世

Z

で電報をか

は

八月の二 た

山道等は do

ち

余よ

0)

たる な do

頃

吐さわれる

0)

は

海湾は

0) 川ら

た 110.

だと

4.

0

た

0

0)

た

1) ざ

たり。

治療を受け

た余は

だ生い

3

あ

ŋ

治療

を命管

たる人は

死し

す。

<

逝く人に留い

浴客皆出る ○計算に 中祭 0) の頭付にて 見る。 を 馬は を 車片 福は白布 下於 13 30 0) る。 夫を馬車の中 布で蔵はる。 人 八の考案 な 1 ŀ 不にて程 3 1 入れる。 が ル 第点 0) 如是 椀な き を 左芝ならず

終夜雨

り。稲は **原色を** と願い 0) 中东 見る。雨なが を 山智人 0) 色尤も目 僅な カン 至岩 る 紅素 こら樂る 一月月 を 曼珠ル 惹く。 べす。 し 沙學、 K 日に入るも 秋季に 7 始也 85 0 て 7 戶外 又を表き の皆然 0

3.

10 面會謝絕、 に擔架に 某地でいしたり 人足がよ 等というかゆ。 交か ○入院故郷に歸るが如 冠が変が あ 大に とで 型をか 暗台 人をつ にて強 0 聞き 41 -UJ 0 神奈質 人足な 中で四邊更に分か ŋ 0 新橋にて人々出迎 、勝局の ば知ら る。大抵の人には目禮 な て行き 屋中 オレ にて東洋城栗 カン て三島近來る。 礼を ŋ 主品 82 九人のを六日 落ちつ 7 난 カン し。 る 7 10 修善寺 て寐る。 頭等 ずが げ はる少々驚 八人前出 たる る。大森にて楚人 北ま 漸くに れ 前。 あ れ よ 0 ij. 電車の音を発 た積な すニ たら ŋ 病院に ん。 べく なり。 十二回急 たか ŋ を 乗の 打印 ち 0) IJ

+==

ッ

ッ。

合意

玉笙

0)

如是

稻级 んで來り る で流っ し人癒えて去る なり病んで去る五年 と蕎婆を見付す 吾に案山

子儿

哉%

村贸

都说 頭言 〇院 院 売 売 0 新らし 数章就等相容 べく大きな学の葉なり竹線 也秋の村 Ŋ 経過する

1+

IJ

る

清意

病気を昨夜後藤さんに開発しき命に秋の古きかなど。

森的 てもら 長さはす 今17 べさんが最初 朝草 死んで、非式 え」又窓く 表が 0 0) まし か來て賞 た。死し 初上 にいい には香質を持て んだ った ナニ か な 7 たに 0) 0) のは先月五 は危篤の 7 によっ 7 L 東さんに行 かい のよし。 ま 後で婦か L

た院院

に物語 味\* IJ. 3 Z. 居心地 の龍店が 新らしく んが煙替をして待 金数が 要る 來で よし Z) 中等村舍 なら遠流 まる人に残る 徐8 IJ が 力。 應 10) 0 配信 -5 るる 2 & ٤ 張はり いいい Ł る Ill? を装 成智

見たくなりし

故也。序に北

廊下口迄出て面會 木庵の落気

静なる故或は快氣に向へる

りて

世纪

此る

カン

 $\bigcirc$ 

3

かと思

の極摩を出す元気を失

ひたる

易  $\sim$ 

るに質いれは

始めて室内をあるく。ぶら下る蜘蛛の糸こそ

蜘、

0

糸と

冷

やか

の貼紙を見る。

さら

0

潰瘍一人 〇一等に入院 は かし 死ぬの ¥, にて退院他の二人は 3, あ きら の人と れも死ぬ人のみ 親類杯聚まる模様也。 は食道癌一人 B さっ すれば何でもな もう二三目で六づ なり。 胃ね 福一人 食道癌の 胃癌の人と 人。 いと云い

たる

三十分前に日曜む。 十月二 昨夜十一時三 分、二時二十分前、 四土 時じ

は 深ながらの句也。今朝は 時や夢のこなたに必 今朝の實況 淡き月 には あ

負け ړ، ځ. 0) 縁を 17 なか なか 質は弱を買ふ積の處植木屋 K 0 で、 ~ へつた。 0 コ 森成り た。 = さうである。 歸於 あり。 さんが五貫にまけろと云つたら りに六貫やると云つたら矢張 昨日妻の 今年は水で 持つて が 貫だ 來たも

道等 〇 理》 昨 る 0 昨夜 半焼きい は ため徹夜するの 胃潰瘍の二人であるくわいから 0 月二 九 時半頃胃癌の加 + 一時過。 しく思ふ蹴鞠 H カン 時也

カ 有た 限を覺ますと人聲が聞えた。 82 かといふ 所なり と思ってゐた。 る其一人は二三

造材も熟れて 下維 肩だに 來て人懐かしや赤蜻蛉 他の詩集哉

一時では 共志等でん 夜十時、 十三 三時十五分前に の夜よ 0) 長額 日め 3 醒さ カュ む

**兩空** 

废色

〇 細胞 尻片 上が ○胃潰瘍の人今日晚景に死す。 ちわれ一人生残る。 の痛み 漸くない。 る様な気分直 小行燈夜半の秋これを発 がの心地す。 吾等三人 力和石 H ŋ の一三日は でを持ち つのら

加藤さんが死し 物の如き菊 サ十小便 を 0) 金は看病 んだよし。 に指

南と陰の

線! 笑き桃きの 水を據さ花が間を

Lto

小ち

(醉吟時)

空

明的如此銀

月ず今な鞍ち

秋思教

迎,拂。

狗可考。 別

す。 75 )昨地震あり。看護婦が見舞に、。運命の不思議な事を思ひ。 ŋ 一等患者三名のうち二名死 三時半と見ゆ。 來る。句 7 一の句 余ると 長いあ き地震 1) 1) 作は存

な

陰。二十三か二十四 余の病気につき世話 十月二十六 昨夜二 何たか からぬ 院の患者となる。 四き日か 、日の ちつとも の日記をつけ を 7 耳巴 < 知し 一人院。 5 和 れた男今はへ 7 損をなか 問為 なり。 カ R 1

たり

れに 朝寒も夜寒も人の情か す 修善寺にて は十三郎五十 森成 戦を 銭也彫賃は といふ何ち 前き 書し 知ら をほ る事を

○同昨日妻來。 旅れて を記か 造川柳次郎來 --池邊の の所に至り 柄を ッ余の 旨を傳え

○秋意

错.

によろし

今朝服

門かぬ夜はい 優めて幾何を思ふ

神いない

b も亦

死 - 塗る

んだと思ふ

〇「思ひ出す事

など」一

を書か

送る。

書き草等に かられた こう

の騒響

時半頃突然花火の音をきく。

IJ

面白

報等所謂知

1) る 由。

和然后

0

- 病に

を

内言

儿言

など互の

長きたい

で

知し

れ ょ 日

旅行中

事品

細に 115

の寄木の 時間 修善寺 箱はは 数不足故新たに作ら てフ 妻に の朝屋の ラ きく ル 朝きい と十六個注文したとい 0 IJ で記話、 から 御节 跳る 行さつ

作り了き ~ 帳面がある の末尾に書

野時に

東京な

ilií たり

中廳近來れ

りと

3

あ

IJ

おいてんいづれのところかれてきないない。 本っぱっといてきたったもとこまたくなし 處是 否。"品記成是整翻 かのからできると 思いまかで 死っ 死交 事是得益坤克眼於怪 問。明 影頭は挂然 き刻を大変 不是 がからず 誰是儀 等移言疑於

八驚白

なかので

時根何

語"敢甚鬥》單等只數"言為明"心《驚

○快晴。昨夜寛入の

上之

 $\sim$ 

い 助る 能皮

オロジー

れを貼り付けて形る事といれを貼り付けて形る事との正へ細字

で獲句と前書をかく。

での森原内を の間を () I) にする。 ル 深る。東洋城と俳句を作る。宮内省御料地内上水。東洋城と俳句を作る。宮内省御料地内上水。東洋城水。皆の一部の上北京を引き上げて鎌倉に居る由いままなり、またの23年ので、そのからなどので、からいまなり、 これではなったとは水る。東武が脚紋で繋倉へ連れて緑台に居る由は水る。東武が脚紋で繋倉へ連れて緑台に居る由は、東京が野台に 丸水 を讃み (前脱便) 窓員ではる ナ チ 1 は焼き付け ラ ル エ が たし **F**\* ととい ソ 20 ア ル E

恨える第已 久さ在<sup>り</sup>園 落枕 晚是高智芳讓又禁 る蕭

0

バ

ス

を四

對於會,何能孤悲

仲夏天を秋

懷為樹物病 無是空後 虚\*除紊銀 芒颯 期的核子能 急悲

月 演修

○宮本叔氏見課。 ○宮本叔氏見事。 ○宮本叔氏見事。 ○宮本叔氏見事。 ○宮本叔氏見事。 ○宮本叔氏見事。 ○宮本叔氏見事。

涓滴を

贈を

來える。

漱石先生

田也な

IJ

爾魯士· 月 月二

まれ 妻慈 た故也。 朝東洋城に端 昨夜よ 断場でする Ð ウ 平文 才 書を出 1." いす。 1 ば バ 1 菊草 0 切く を た درى

ド杯を たり。 森成乳 獨乙の哲學者の言説は雲の墨の 著述は地を行く人に似 君に病気前の寫真 而して足途に 職みる我面影や 地 を解除 を望 -}-たり。 れず。 ま オレ 散文的也 平分 彻 を想言 1) 班克

班先

質は励り 所はい 處置に就いて自分に一任せ 川池邊來。 1) りあれまをい 過般來 以て辨償の事を申を 配品 から出れ よと して 吳《 H オレ 6 企

ts 1)

I. 偷

1

一部寄贈、

修善寺

届は

る

を回送

少常置

F

爪忍

を剪き

間見ち葉

べる。

疲勞を言器に

して不管

時に

宮本と もら

兩氏の相談の

經過

を報告

0

8

昨草平來、丸善と南江堂へ

電が話

坂元來、是は醫師

神の謝禮に

3 を

逡 け Ł

地分か

月

朝雪 サ

教の大谷正信よりプ

レイ

J, 為た

1 -き

1

及京

れ 0 黙られ 一种覧きんど って非常に發達 遊り 里としてあ 川色 らて食 0) 加の室より 長い夢をつけて提げる 一だ口情く思ふ 苦の間に自砂を蒔いて 續 日<sup>v</sup> 明<sup>s</sup> 盛まけ り の 大出 余はかく がダリ IJ の弱色米が 小さい隣の る たした様であ 7 様な女人なら ・を吳れ 0) 如言 だし さ友人な 士艺 . る。 いて、私を立て 鍋を 様った る。 を多く グ 0) 余は を 大輪の 第の 如こと 平的 た た V \$ V= 0 0 た に入り を見る 6

+

H

74

っだを拭く。

丽克十 月三 B

形空

ば

カン

ŋ

0)

King th

す弱

の一つかか

軸で

日加 の変き 雨喜 ٤ 變なる

= "

小使がそれを癒してやいたがない。からだを拭く。 間なだ。置 を貸し 3 ○太田前三郎 ○小西海南見 ○小西海南見 0) 0 出いて出てね してく あ 南見舞にくる。 る。 れた。 普通3 が立派な風月堂の菜 れた二針 それは黄 3 0) しやると云つてか の朝よりも b 0のである。 讃さ の遊に の自菊 火の話をす 雅がで 野菊美 不丁折を置 代りに別る 細堂 おい長花片がおりに別の鉢 の大電 から る。 き

14

行ゆく。 四日の日附の のある菓子折

7

れどだっ 森りナ 森育れ \$ + 成分 II. からず。 1] 3 の鈴木より んが Hî. が あ 越後 力 b ス 0) テ 笹館 花彩瓶 御部 此上 ラ を必 をく 11 と関す なさ る旨 九 いと云つて Vi たら C 川童 雅站 し來る。 り胃にも勝っ なる 止さめ 0)

> ŋ を添ふ 〇 病療 院別 ラム増す いと云つ をく 問意 早速床に れる。 7 の神見舞とも 1143 小使 へ入つたら好い花瓶 てお + 顔次が花 Ħ. 手紙を たら、 丰 一貫除な Ħ 三百。 御治 偶然 伊上産 ŋ 來〈 前览 座とも致し進呈すとまべる。 藏澤の墨竹の軸 る。 B 過り がと打ぶ ょ ŋ 月 歷許 丰 最低で

()夜ぎ る。  $\bigcirc$ あり 1300 のき 人間萬事 0) 知る 鉢は夜見る 笹き 筒湯 の音をきく。 燭る L かう思ふ様に行けば難有いものが発掘をくれるといふ報知 見みる 1) 笹き からよ の香や 11 门岩 き 羽言 TI れ 明為 が凝準の 3 物湯 п が 九 なをす 欲は 百

御伽之居を見に行く。 -1-]] あい子三人衆る ij りに交給る。

○ 鈴き晴!! よ IJ といく。

+

(259)

do

気が

丰

作行

の南二鉢

を

贈さ

1)

事出

不多

快急

なり

りなり。少し春が高くなけるない。 昨日 山常田だ 田美妙齋 純ゆ 來える 0 死し 0 を新り どえがらつぼ 聞が な つた様ない を見み で きく。 た 9) 癌がたしゅ は し。 八月六 始めて給 0) ょ 17% き

月二 年於一首的 眼が 覺む。 句く 眠為 無いますかけては、まからなかり をいますかけては、まからなかり 競性ではまることであるません。 がはてはまることであるません。 がはてはまることであるません。 心ったり覺め

ŋ

君が零塵を排へば (寅彦 のグ イ オリ 鳴る 秋草 (7) 事是 を考が 出程

○ 雨ま

の音篇々の夜

人に 〇 。 削 田浩 服装をし が 來て大分長く話をす 200 區く 画役所の役 で

一時の身體を拭く。 明日は復渡 日は復資會の日東よりギカ 力 日中 1 なり。 佛譯來る。 森成 さんは行かれ 0 一百个讀

の時ではよりで 変化を表する。 でではまりで ○温はかは 煎だい 君不在にて金なき故郷はず。小 の妻君 陰忠 が り森信さんに「小り、 來て、 不5 明念 ウ 7 やる貫入を持参。 1 フ 僧文持つて歸い 7 Z カ 14 ` る。 綿ほ

を讀んで長い手紙をくれる世根禁といふ名書片 をく れる の作名が変形を水の の人と 思蒙 02 出す 事など」

日課例に対象を の佛言 ょ ŋ ウ r 1 ۴, 0) ダ 1 3 ツ クして 會な

三つ許さる。 カ 1 が越後高田 のかき 能 そく れる。 日富

り 院別 坂系を 元を田で ○昨日體量をはかる。フラ ・中村の神を、西村幣夢。 和。中村の神を、西村幣夢。 和。中村の神を、西村幣夢。 一時日は、客四人に接す。記 ・中村の神を、西村幣夢。 シャ 脚に病院の園丁が手がて、自分の思ふ事のの思ふ事のの思ふ事のの思ふ事の思ふ事の思ふ事の思ふ事の思ふ事のといるから)、 を出た時は ツを着て 來 PH PF +-+ 九 PH 丰 丰 晚妻来。 U U なにが 五. ラ 形片 百 ネ あ ル 本是 ŋ 10 ごたく た TS ŋ。 薄る 13 温にが 4. 毛" の妻 となり す 0) る

た薬が吹いた。院長は ○森成さん に下をあ ○ 願記 る。 見み をあて、其手を以て胸を打ちって、が吹いた時見せたら口が利けないの、一覧はなるのでする。院長は気を愛せるよし、英國から、院長は気を愛せるよし、英國から、 6, 所言 事是 なる 開発 111 菊也。 なり、 人心 へを贈る。 ざわつ 弱 は院長のは 7 英記 事語 滑っ から 开じる を表した 愛的 取寄 開於 胸なせ

の売き かのといふものには逢いかのといふものには逢い -2. よりも 風き ŋ į, の默想を好っ いなに逢ひれている 空の 色を好る あり t ŋ たし。人生 を 遊り 見み 逢ひ 客よりも É る 動の際は たく よりも読書を好る \$ のは原事 だ な れを好む。 を好っし、 0 熱術だ ts ナニ 女がなのな 00 願恕

対るで

0)

る。

晴精十

月二十

昨日午後五時頃渡邊和太

郎多

3

ん横っ

より

時頃迄話して歸る。

○今日午飯に始めてめ 氣味故處方を置いて歸つたといふ。今日 はなるとはられない。 はさんが來て昨夕見舞に行つたと云ふ。 なった。 ○妻が昨日電話 る 月 であ 今日は楠緒さん 此前入院 月 は めて微霜を見る。須臾に + 行的 九 カン H れ C. ぬらし 百四 した 風が 時より 1-の葬式で しを食はせる。 也分 0) 由を言ひ越す。 は 一週間に四一 肥ゆ。 あ しして る。 昨日體重を 解なり 好上 日で 玉. の気を \* 百月》

今日大家の 今日大家の 今朝森の 天が気

寐る。八時頃覺める 後二時間程寐る。即 して頭も依然として痛い。 晴七一 今け日本 めると今度 めると頭が痛む、晩食が眠も普通の飯となる。 ると頭が痛 は 胸な がわる 晩食後又 さら

づ

なり 今日 より 、乳をやめる。頭少しと二十六日 り野菜を少し 宛食はせる。生返 る心地

晴 + 月二十二 一前石井柏亭來

賞ふ事にするに虚置し

したら

せめて二三百圓でも取つて公共ら善からうといふ。余も其處で

がにする。

邊三山來。

社や

0)

金を配長

が

君まに

る

力>

0

十一月二十 0 午で後で 仮黒田 田朋信來

殿府君行述の一節に曰く ○蛻農集後篇の八の終にある梁邦館の撰 し た蛇い

眉髮成黃。 ちょう お

分後又 明 なり かん 楽が ままままない いっぱい かん 本 の 晩餐の サルス 本 の 晩餐の の時電燈悉く消 W

Ŧī. 午食

> 大し振りでで サー月二十・ から に使る ノパラ つたらと ので表案る。 チフス -1 8 てきく。 気日森成 いつたら面倒だと云つて 頭が痛だ 筆さは

此る

〇二三日前から者が全く 間点 時。山田茂 るたは。 山田茂子さんから奇麗な薔薇 八日 6, やに 2000 版をく 副食に れ

○龍居頼三來訪 明朝九時是公っついてゐる些少の野菜を食ふ。 をいふ。 次 山麓 さんへ をか け が 新 橋だ へ着く由 其がより

時。能成來、 能成來、 月二十 いふ。看護婦の話也 草平來、是公來。是公は馬車

+ 月三 Ħ

で十二銭也。直 ○昨晩町井さんに 朝副院長兩名宛の手紙を 昨日丸籍より 月 八 ちに鈴木のく 菊を買 ブリ 気に行い ヂ、 英文學史五

つてもらふ

+-

月九 變ず。

して

へが

たき故

なり。

カン れ いいい た瓶に插む

三等の病人

む。

午前陰に

語さく 月 + 日

看数端 何だと つた。六づかしい本だから止せと忠告した。 聞き が小説を讀んで いたら笑つてゐる。見ると虞美人草小説を讀んでゐる。奇麗な表紙だか

〇金子薫園と 〇今日は修善寺を出て より 短が ন 田て一ケ月目なり加と遺帖に題句をたの 0 变

霧中に電燈でである。 でんとう 月十 を見る。

是公言 三重言、 山口弘一より來信。

首來。

銅牛來。

〇 三 重 吉喇叭を稽古 職等に の竹を得て 1

増き加か ●問題がある ス。 + 丰 U -1-百。 ŋ 前党 過ら 露り t 0) ŋ 鹿 丰 ㅁ рq

百

晴就

H

-

Æi,

床の中で楠緒子

きん

0)

為に手

向け

0)

彻

を作

る 0

月 十三 の死を知る。 九日大磯

○新聞で楠緒子さん

總代とし ○東京 來。 んで、 ○池邊義象氏來。倫敦で 電話でくる。 來、洋服を着てゐる。 から楠緖さんの死んだ報知と廣告に て余の名を用 九日 東京で葬式の由。驚 ひて 逢つ 可よ 東洋城來 65 たぎり か ٤ 4 なり < · Č. 照され 友学人

昨日 山田 市場 名

ある。 。 料として五百圓事務 <u>ئ</u> 妻ないまたる 雪りてた 雪の下の葉よりも遙か 横濱に行くといふ。 0) 0) 様な葉に菫の様 奥さん に排ぶ カ> 5 鉢植 かないないないないないないないないないないないないない。 K 森的成 の西洋花をも よし ぬさん の花が出っ 0 出 て 5 診上

0

2

たすらに石を除く

ればなのか

有るる

程の菊地げ入れ

は横の中

村には菊地げ

入れ

れよ有らん程

0 死し

○曇り + H + E

の音聞ゆ。はなったで らいでは、 時頃火事あり、 りと見えて、蒸汽剛然 は麻布長坂 の下に 筒

らず る。 と洗面所 0 入院患者に植木屋 看遊師 op に置い いと云ふのださらで が又家を てどなたでも J. があ 5 0 ある。 奶上 0 7 け 來で る。菊の名を知に満りた花と で、一次でなって入りれば持つて入った花と

一月

蛇が殿が 0 戦嚴の詩の七言絶句 つて來てくれる。 を変ゆ。 昨日 殿の文章に 來てく 池邊 選三山陸大場 に至つては甚だ整 句标は の詩集と戦闘 ⊐° 力 はず、ま」他 成の詩集を持 0 多し。

(260)

| (記 日 寺 善               | 修)                                                     |                          |                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                   |                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 十二月二十五日十二月二十五日         | 子、妻子、妻子、妻子、妻子、妻子、妻子、妻子、妻子、妻子、妻子、妻子、妻子、妻子               | 月二十三日のなど、大学では            | サンキのではです。 大時草平來。七時山田の東さん來。晴。 六時草平來。七時山田の東さん來。十二月二十二日 | 隆明夕故郷に田立結婚の爲也。<br>陰。橋本左五郎來。午過草平豐隆來。豐<br>大きりはJacker Lister Action Caster Beautiful Action Action Action Beautiful Action Beautiful Action Beautiful Action Beautiful Action Beautiful Action Beautiful Action Beautiful Action Beautiful Action Beautiful Action Beautiful Action Beautiful Action Beautiful Action Beautiful Action Beautiful Action Beautiful Action Beautiful Action Beautiful Action Beautiful Action Beautiful Beautiful Action Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Beautiful Be | で不愉快なり、倫等の臭かし、一覧子をあけると真色の霧なり、倫等の臭かし                               | へ。 今明日中に 歸省 で たいろう で ちゅうに ちゅう で ちゅうに ちゅう きゅう きゅう    | 欠け、十二月十九日                                                                                                                                                                                                                                          |
| 島を含って、<br>一月一日<br>一月一日 | 欠り十二月三十一日                                              | 晴。 森卷音、妻<br>哈· 泰尔· 李卷音、妻 | 情。坂本四方太。坂元作鳥<br>晴。坂本四方太。坂元作鳥                         | 市。戸川秋骨 橋本左五郎<br>市。戸川秋骨 橋本左五郎                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 晴。 物集和子、草平、本多直次郎、十二月二十七日                                          | 晴。大塚、坂允、竹中、変、<br>十二月二十六日                            | 渡邊和太郎。 現代 その はられる という またい かんしょう ないしん またい かん またい かん またい かん ないがん またい かん ないかん かんしゅう かんしゅう かんしゅう かんしゅう かんしゅう かんしゅう かんしゅう かんしゅう かんしゅう かんしゅう かんしゅう かんしゅう はん かんしゅう かんしゅう かんしゅう かんしゅう しゅう しゅう しゅう しゅう しゅう しゅう はん かんしゅう しゅう しゅう しゅう しゅう しゅう しゅう しゅう しゅう しゅう |
| 1R17                   | 十八分。) 中八分。 野村、豊重 五三キロ三百(十四貫百七神崎、野村、豊重 五三キロ三百(十四貫百七一月七日 | 欠り、月六日                   | 灰5 一月<br>五日                                          | というとと といった といった といった というしょ というしょ といっと といっと といっと といっと を 型目午になって 漸く 病室に 擔ひ入る。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | くれる。重くてやつと有つやうなものなり。風味。 そうなどない 一 飄瀬の大きな菓子折をは。 そうなどない 一 風瀬の大きな菓子折を | 中根倫、坂元、小林修次郎野村傳四、東新、空程というできない。またというであったででした。これの一月三日 | 要感感。                                                                                                                                                                                                                                               |

| 大け、大け、大力・大力・大力・大力・大力・大力・大力・大力・大力・大力・大力・大力・大力・大                                                             | です。<br>でする。<br>では、<br>では、<br>では、<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>でき。<br>でき。<br>でき。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>でき。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>できる。<br>で。<br>で。<br>と。<br>で。<br>で。<br>と。<br>で。<br>で。<br>と。<br>で。<br>で。<br>と。<br>で。<br>で。<br>と。<br>で。<br>と。<br>で。<br>と。<br>で。<br>と。<br>と。<br>で。<br>と。<br>と。<br>で。<br>と。<br>と。<br>と。<br>と。<br>と。<br>と。<br>と。<br>と。<br>と。<br>と | 十二月四日<br>松山がくる。夏以來逢はず。                    | 支げり<br>エンドラニー<br>が日                                 | だといふ。気の毒な事をした。               | ボルで足を怪が死んだの               | 東南。東柳詩集と王流詩集を買ふ。東南。寒氣を覺ゆ。始めて入浴心地快。                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 要、東、小供                                                                                                     | 晴。内丸、野村。下の竹中から花米をくれた。それのなった。たったないないはない。                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 中(十三貫五百六十六匁)。夜奧村來。晴。生田長江來。行德來。體重五十一半十二月十日 | 情。 島村苳三 來 。                                         | 晴。坂元、小宮、來。夜に入りて東洋 城 來。 井二月八日 | 睛 <sup>依</sup> 十二月七日      | りだといふ。                                                              |
| 大<br>行<br>徳<br>録<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・<br>・ | 晴、高原操 來。<br>·<br>·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 暗、欠 夜雨                                    | 話をする話をする。水仙をくれる。支那の沙市の時。橋口來。水仙をくれる。支那の沙市の時、は火を持ち、大水 | 情景<br>学家<br>本                | 嗎。<br>大。<br>大。<br>大。<br>日 | た。 になつて、総域総の着物を着でゐるには驚ろいになつて、総域総の着物を着でゐるには驚ろいた。 大田衛氏を対象を着でゐるには驚ろいた。 |

て

はならない提出を受け取って、細長を記された。
温い年別を一合程飲んだ。
温い年別を一合程飲んだ。
はならない提点を満面食事とす。
これではない、一般である大病人に、

ははだ。金は其気の

なけ

# ひ出す事など抄

見\*田\*中弦山震時とにたるをの頃まな 研なし 子<sup>3</sup>前表核なに 本を歸 0 先等に を照ら 下たか Ho すにいいます。に は 餘空 L 0 一余は修善寺に三月と五日ほ餘る空の端丈を日常に想像し 叶宏 るが から生温い牛乳を一から味る。 を、 れ 13 は ない午過で 25 V な から い余は、 ts 0 から を離装 で、 だか V 下は、田だ 杉志 何方が 、朝から晩迄殆んどぬる事の出来ない、又気にあったと思ふ。またであったと思ふ。またであったと思ふ。其山 か大仁迄迎に 1112 出 斯う云ふ 0 西に る が 街道 1/1% カン 於 を 思想に 祭に來 どれが伊東されが伊東されが伊東されが 127 カン 出言 3 0 い、文室を 日四 丸影 た B の数は廂 其るない 3 0 から 6 仰為 は手で 知い東き まだ 何先给法 0 な 6 ŋ

感変乳さた。田でをを起き味は、な 微を 應等 ると く 反<sup>を</sup> 力是 がで そ 捌度け り强い不が流気 何いあ o` 時つ しに ない IJ 回復 ٤ 返っ を豫す 香が ほど 3 L カン めがかり 飲の療物 我が妄りに残つた。中心れて咽喉を下る後には ts 本さん 液を、舌の上にこらせようと った硝子のダ た。 ち付き H 想き うぐと 濁い 2 力》 たも 强し 佐を受けつい 法言 方等 L 0 が悪るの かさに引きずる って、 重活 たしる 7 た カッ 0 診察を受け B 0 かが 1 られた時、余は 手に取ら しく話 W 6 ムを の吸引を飲む 治にいる 夫 中家 中で一段で、で、明 3 不取って賞 4克分 30 かない前から たたので 1 カン て、湯と 1116 らう は はら直に 滋養 世む は ひ間まった様 咽喉を越すと むなく細長ない よ を を 時也 朝意 3 L カン からな た。 し 積 3 ぬ 所 3 り 料 るく事に 水か 沙禮 74 せら ほ 7=0 どし Ł 否はけ 料品 ¥. れ

ムふ報告を 診察の 面を 結ざ を得た Ł 開いてる して 意的外包 る 生森成 たさん 6 喜。病 7,5 ののないと

b

想でで

が 云心

> す 忘する 社場 ~ 起ぎ 前也 ず 1 it 7 奶~ 0 -6 ٤ 後□ 電ん 時じ ラ 間だるの 報ぎを 발근 打了 幕がに、 化 此方舞

光景がからなった。 見みてい 天況に 後い呼ばるとな 血的 Ö 0 を斯の 2 ねたの ある 考加 微尾 程度 至常 ら、日で 1113 量りのう 常時の 明的時 る のであた余は、 7 0 有樣 -加多 気が あ 0 の心質に を を 0 45 を一度に吐 ゥ かた時、ないた時、ないた時、ないた時、ないた時、ないたりを起し人事不 互細残らず記 を変した を ないたった ツの後は 付っ 注射を受い 聞き た日記を讀んで L 事不省に路銭 が出 7 明る 其宗方 四来た。 枕浴 に る け 間影 日四 た 死

タ幕間近り 命ない のかき はれ 向許に の身み位かを加き 記すの を た余は L 力》 K 換 地步横 学まっ 1:2: て、 夫元で もう カン b ねて吳 悶え かな 右空 きないに 3 少し其方 も地へ 俄拉 んたさの餘 人 カュ に胸書 此;事 れ から 粉二 不 力是 省 ~ 返が れ しい時 退と 1) 75 注意 らう 力。 V 15 うと試験のたので て吳く 或物物 暑さる 態 は、就なみ 角か れ えて不可は床を襲撃 0 と邪災 余よ仰電影

| • | 五十四キロ八百(十四貫五百七十六久) | 会 不謹爾、岡田耕三、<br>・ | 一月十一日<br>できた。<br>本田草平、 | 一月九日<br>中田茂子、<br>大塚武夫、<br>大塚武子、<br>大塚武子、<br>大塚武子、<br>大塚武子、<br>大塚武子、<br>大塚武子、<br>大塚武子、<br>大塚武子、<br>大塚武子、<br>大塚武子、<br>大塚武子、<br>大塚武子、<br>大塚武子、<br>大塚武子、<br>大塚武子、<br>大塚武子、<br>大塚武子、<br>大塚武子、<br>大塚武子、<br>大塚武子<br>大坂<br>大阪<br>大阪<br>大阪<br>大阪<br>大阪<br>大阪<br>大阪<br>大阪<br>大阪<br>大阪 |
|---|--------------------|------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|   |                    |                  |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|   |                    |                  |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                             |

بغجا

な

脈

を

護

ŋ

82

夜よ

明青

15 力》

達ち

L

B

オレ

٤

弘

人にひかた

加

秘。 記書

彼は

は「杯を何をなった」

もた意じく

如きせ

さら

6

2

は

ŋ

2

た。 で け

本是 子う 34

出で余よが

るなななないった

大意閉との

ぢ 0

É

20

を

急急に

た。

と明めに限め

子上開あ

南

來きは

き

摩克

と云い訳る

核磁

供養 し

答だは

2

あ

0

de

が

T

71

食

を濟す

7

石心

宝命

を

HE

無も宛えた。 企業を言える 森か夫義事

7 排办

力。

1

羽1:

き

を数で名が行った。 変をはず行った。 素ででする。

遠差か

6

0

場でに

0

開台

佐きいて

人怎 其多

は左右 东

5 分光 な 0 が 0 して た。 死に あ 少き來き 気き 床と 闘な 0 TI は Ŀž 先等 いふ 7 仕した カミ は 舞りに さら ぢ 酸色 腹魚 0 L 时不 子か 7 は は 13 \$ 多た聞き れ 2 動 料き可よ少芸 カン た。 簡过 3 腹管 世 が 75 勢也 立たれ 5 6 大院院 此っなも 1: 1 る が 0 あ た

地なな 余は んで を病 なら る を 平高に ば 得う 7 0 0 あ 反はない る 間は氣き たが 13 回れに 後とも、 を思 全党 10 は、充分大変を臥の

連然のない。最初のない。 を普遍などに一ヶ月 間ではまるきたの 髪な ŋ との 任上去" 其無には 毛 戲。 で ŧ Fo 2 推測 月ち す 4 孙 を 解tto を 护 心 挾悲 第三不 驗过 カン ٤ ねる して あ 0 ね 聞き な 得て 思し 吏 な L 餘よと 繰返 氣意 經に繰り 議室 IJ V を を 0 経ぎ 眠者形なほ 想等 死とは大方で 地ちの を 時きる な 称がど 右望 のみ 心意 きない カッカ 内なの L 8 信》 10 な は な L た 出でら 間要 打了 持 十分が程とった。 じて 容易 が 7 ME 7 565 たら が 如是 可いに 得り 20 許が 2 經 きるがあるのかままとも思えません 8 挾きま る す < た ないなっただろ は、一 る た。 は が に過ぎ る。 悲 L カン 自也 遂るい。 Û 死し 3 0 が V カン V 置か 其別 實を云い も、生活・時間 分 た。 旋至 度と W な L 働きにないらけ 0) TIE. 0 間为 do あ た 子・入い 題で カミ 間党 る to. 供養ら 様う 来に窮さ 一余は 連続 連続 のだら 3 ٤ 付? 力> あ 桃 思ながず 7 -な L ち 0 ٤ る 來生本是 此 此る ٤ 0 4

施さて 化后 微字 73 連集を生きた。 存む ら云っ 頭雲 と、こち開発をなかった。飛り、機能をかかっている。 生だり を さら 0 る。 時余 だご 現場というに深ま 野 かい 翻 图范 第二 横きつ 後二 す ag. を有号 寸 7 + 7 は 15 25 断たた。 た。よし同じ自然 とは 0) カン 分览 感だ がは 移う 死し カン d. 0 余よ 底是做 0 4 F 對たの 総けの死亡 す 4 ٤ 9 近美 して自じ F む \* 部化 た。 は 認さ 照言 た 頭雀 般法の 17 玄 TIE 夫程 妙等 が 2 13 0 4 US 様っ 通る 33 2 火沙山岩 0 な 分光 何是 記章 た丈で 判院 如5.1.2 8 自己 信を時に 果は般泛 境電 5 から 胸女 す 分が変しるが 何かに 政か .C. す 得る 其方 别的 突らる た な あ かい 大言 を 15 世 余よ 1 なら 明時時 同意唱樣使以 7 T な 0 3 0) 通言 金の を < 也 川ま からか 0 野沙門之 懸かた 0 1: 25 過ぐ 此题 3 L 111-12 此方 0 た 所さる ti た L 7 同等如置 間常 翻接 -介よ 類的 0 it オレ 此懸け た。 を取る空気間で 人 い上流 無也 ŋ 込こ血での 論之 力上

成う追っない。 追っ懸か書かる には たけれる 奥さんさ 果だと云 余は 1) カン ŋ を を たさら 電報を た妻の なくて たさら であけ 常は路 -C は る 加多 不空 る。 可时 る 大筒をは登えて 6 京 を 0 ある。 颤 際に、 世 驚きろ は と云つ 手で は L 追っ懸 が 75 が て余に 戦ない 11-12 から V 森りけ

入夜空疑身。 冰瀉絳皿腹。 身是。 形° 嗎° 床。 脈。 脚。 脚。

が枕に近く押付け を蒙つた不明 を開け かに見えた。 な動物 7 見<sup>み</sup>る 其時枕元で会職 0 原語なも 色 7 右に は あ 0 IJ < 今日迄 0 血を吐む 6 になっ 嗽 は を な ŋ 1.35 た儘、 0 力 様っに 1115 固定 0 た。 は 主 鼻に た。 た。 企業 酸の作 せら 潮世 原戸引き 白岩 7 4.

をし 少さ

さうし

し其方へ退い

打ち遭 何をで 思想事法 が洩る 食家 て夫から多量の食願水を注 がざわ 2 の腕を に通 んど心配には 事を自覧した た程を あ た。 れて肩の方へ流 0 を注射さ 余<sup>よ</sup> は 7 ŋ Ho ららう 金ながら 質 きまれ 切 煩況 思えが する ٤ 右の胸の上部に 0 カ> る なら たと 5 0 15 余は 忽然何 を受け 様子を沿んど徐所 そん だらら れる の苦痛の 吐はい TI るなる ふ落付 な事 カン たも た とは る 0 様き だから、多少危险 た。 0 先等 75 思っつ が 気き たじ 射され 向気に 消章 大きな針を刺され 用が f) って、枕っ たが、 えて で 管室の MU あ の様に 川工 なく 0 った。 先から水 きれも外に どき カン 力。 共活等 然か 元の人 な容性 0 な した。大流石は 見って IJ ٤ Ł

で随分多い 中に約るした しく光力な 那な に 云ふ杉本さんの返事 かと聞く磨が耳になっまが彩をさんに、 カン < 閃意 めい すら、 松本さんに、是で 多量の た電氣燈 L を感じた事が の血を止めた事と た一本の 余は 妻記 を 入つ がぐらく 0 7 聞き た。 焼やき が、 N. な から え たまま 元智 かつた。 比時程強く 線香煙花 2 の様に 付 あ ŋ け 潰和 場で ると 其咄嗟の刹 2 耐事 子ネの 红 く文思ろ 様に疾 で 是症 是記ま だ 上之

> た。 思想 0 た。 時に突然電氣燈が消えて氣 から

計なりで、 文森成さん えた。 切ぎら 傍がでと 力 2 杉を 41 フ 力 別だは、 内京 ル で気がない から、もう反響 12 フ 云つ ル 力 ルは非常に 11 2 余の フル 禁成り と云ふ たなった。 返定 手领 が あ 杉志 本色 余<sup>よ</sup>の ると杉本さん は は < えると答 さん L ね かと持ち たき 75 0 學是 (,) -) 手で から

そうたご ととで ボイジン 眼を閉ぢてゐる余を中に挾んで は二人の陰師に た(其単語は 编注 は は恐く獨 オレ 0 T 00 様さ 75 話答

きり

カン

「駄目だら

子供に合は たら何うだらう」

た。 今迄落は なり 3 3 た 8 5 0 カン 又其 付 思想 É 7 C か L ても て死し むたなよ 誤事 路前 82 心では 必要のな 此時念 が を特師の状態な気が 35 75 カン の状態に 部是 カ

7

あ

0

合あ

は

ts

V

Z.

和 れ

V

話わ

口省

もらできかんと

汽拿知

車片

走る途々

-0 な れ

は

東京

節か

る

Ope

否然

do

自じ

分でで

電人

掛かけ

看觉

婦か

0

出で話わ

対を二人すぐる

んで

し炅く

な

頃

は

な

かっ

5

と、絶えず

余よ

0

生活合

疑点

15

さんでね

角な

7

行き着っ

其が射を再だを てお 17 余の 頭太ち な か本さんだ 神論ら 余<sup>2</sup> 障子 C 3 外老 常区 7. 、統大 たさら あ 肚生 れ 報等 \$ て、 は、何ら 血は ŋ 記言 知ち 海では 8 なく 0 を 憶だに を なさら を開け を が 化L 6 0 予 其ななな か防盗 來さう 聞き 足り ع 6 あ ぎ止 出色 は 0 云 あ V 0 な 掛だに 云山 て なけ 龙 U が な 7 0 たまなたの 10 る 明朝 た な 遪 ら、どう T 質っ れ 1-あ 0 L 宿を 6 回復え れ大な 彼らと 位系 ば を れ程胸 で は た 坐書 0 1 K の浴衣を着 取さだと 態地學 顧分 0 不い 6 0 L Jy 可的 0 September 2 Company Ci L 友 み 見込み 様子 の中は て、きた K カン あ 玄 余<sup>よ</sup> は て、 Ŧ V るる。 部と き、余 B せん は平常の心は落ち付い ル 此あ を思 85 まら 後等 は と襟 ٤ 恐るべ < 75 ٤ ま 木 成等 思な な 7 は 小芝注 な 出世 7 飾智 通常かつ 作物 3 B 0 掛がて き 意じの W そ Ħ を L

7

何怎

世世も 見 が たたより 間に回るあ た 6 話を複数 0 T 渥桑 0 は L 語ら 過 あ 向也 た 7 廃い 間 な に、彼等のが病に、 K Ł 合る 語院 は り合き な カン 口名の 0 0 からぢかになった。 たと云 て 來 3. 様な 聞きがい TI 是記 事記 ٤

5 丈なた で 山を妻ご全だ康舎の は時にいために 何等 事と 斯\*\* 27. とは、 な地も 0 底を あ E B 凡表 知し 所がけ 痛 力 15 K 0 0 生存意 た。 煩點 んと 7 6 住す なく 0 周号 3 んで 0 ~ 82 ると、 余よ さら 人な 園の T 生い L 0 里にてが 來きる は 75 き \$ 7 1= 人な 居る L ~ 與意 1-た 、曠野に捨て 0 居金 0 7 ~ た。 0 0 此事 丁重動 九选見 北に 0 る な 浮計 いた 苦痛 感じ ٤ 力。 V 0 tz 3-た。 放法 TI 0 旅 保险 が、 風かせ はは 3 護ご 直に強いない。 ぬを受けて 事也 余よ れ 0 生艺 れ 変を かっ た赤子 常泡り は は らざる 寐 余上 眞ま 中东 認さ ٤ なが 15 は 悪い安意健なる 余よ 向まの な 如是 6 0 0

余さのは 10 肉で先げ逢。臆交が 祖でふ 旅学 社場合 製を信 が 特艺 が今は あ 權以 鞭雪 0 量力 7 け 余は れ 办 も一緒 ね 余よ 7 7 列 す 刺ラ MI. る ŋ 中意妖奇 3 交対中明合に 現空き 怪

物多獨門

行えと

所望十

意識

-4-7 St.

以

Z.

なら

j

を

41

1

1I

T JL

111-4

1/12

頃

石心既言

土思地

E 15

は れ

司等

系

は

る

北。

ŀ"

Ŧ

残えな て 念り現り 死きは 7 虎コ 主 れた子の タリレ 象に薄象に薄 象当 刺, 出吧 進さは K 遭遇 配為 如是 0 ない する 1 好等 Va. 心上機 人是 0 余なの如 を B 如是 當然 20 今日迄是、神に たま なく には起る ٤ 神红 過ぎ 起き E 新岩 が、 不ら神宮 重 思した 1 平<u></u> 生 れ 議· 薬

前表は、た自じた。 はピリ 我の死しず個で後で1 思想自じ 外部 てフ 國ス カン チ 機さ ラ D> 著述 會 性芯 0 2 ズ 一年の代達 3 生活 斯う れ 幽霊 ツ が 取とり 妙等 我想 ば、 燈ぎ ヂ を 研究を 1) 4 才 73 捧 近火を一 れば 0 寄よ 八 ٤ 名な る 此方 0 L. 死し 九年 げ 心力」と せ 死しか ٤ 地ち と以て有名で たロ 居る 後 B Vì 前党 出了 一時に寒く 事 ふくない L た " ア のひと 後をを 7 生也 が ン を床き がい を讀よ 0 F\* 書籍 と言語 同ない。 -0 4 IJ 変えるに妙る 標覧 3 雕魚 0 じ考 = 妙さで 其言 た 先等 ₹ 消毒 1 7 あ 頃言 まり 活動 書き ざく 0 イ す。 る。 力》 か 工 様きル 文を 3 年办 7-0 工 我記 程時時等書加 ス 寸

其まれ 面岩 かけかけ きを、 け 何也 5 7 出言 同等 來き 性 質ら B 0 7

聞きる

る

立る足を 來 れるる 力學 明為 0 0 10 毎こ 2 る全部を 1 と云い 7 7 取肯 0 华达 だら を極度に 成る y, が は g. 其余祭 然索上 から幾い 競響等 残で余よ Ė ci. 食くの 0 直流 龜なに がった全食 下 悉く食ひ書 ŋ 12 なら 0 何定 日办 を食 事じ さず此消息 片党 丰 切き 々 日め 0 半党個で 0 足が 質らば、 追び付っ を 達ち ŋ 0 不不不 れ な論理 意心 24 ス 力。 思い調ぎ和わ 失る識 る を記 想像 柳を興へて、 柳を ٤ 認がな 為た かく つて、 < 1 れ \$ 步電 8 7 を かが此 なけ め、手か、 遂るに :47th 事を たる 2 死意 あ で死し ずは出来な て、 論う 0 赤き が る。 に近付 理り て 知し なら 0 鈍多 \_\_ 此方命 0 を 如をわ 又は生分に 每日 個を許い 加い ば かり b らぬに、 希片臘半 6. もし生意 かたちに落っ なら 合むば、 れる から いて建 なる す 間に何い日で活 3 it 指 ٤ 間。 は なら ts 7 半分食 カン 説と ア 6. 10 dy. 6 5 3 生活なく 時亡 割っる 食ひ 時つ 神で 杜 0 丰 れ 死し 知し死し V は又其 斯がが にノ 内容を る かりを IJ れ ね た 殘? 能? 殘? 出生 成芸が 0 ス な

> だら カン 0 晚。粥。孤。我。縹。 う。 懷。藥。愁。心。緲, 何。 供が 如。影。空。 去。 B 此。時。蹇。所。黃。の 然光 弄に置っ ٤ 宛。歸。 列。來。 風露。 原 寥 天 。 死 生。 死し 人。 声。 交。 覓 寒に L 句。瑟· 在。悲。 計。 命。謝。 0 根。 假が 然 寄。 計學 儿。 杏° ٤ 樹。 人智 L -C. 獨 餘 校 。 老 完。 TIO カン 7 難。 ら、香む 漫次 5

に落ち付いる。 枕髪が 没に味き安全 だた時に 5とは 心がは 分范 で H を J. ~ らかな夜はみのではある人々のでは b 挑落 を 0 金さん っあ 障子 る夜よ は T 0 衛陰 所等が 9 夢り る 6 有たぬ余に、死の猶近/ いた身を床の上に横へ を渡る た。 0 カン あ 弘 思ひ設 如是 の騒 6 病患 0 0 った。 質ら射さと 1= < のなに、いかっている。 見》立た 0 し込む ぎをへたと は H 無む 何些 < さら ち 12 處に 知ち 退のに 所言 朓京 な余を 4 L 朝きなり 何等等 た。 6 あ る た 8 7 V. て 事 あ る 0 忘れれ 余よ 0 余よ 室。 から 0 カン だ 礁 て 光がり 出では を 心言 掛け 6 を 徊台 な 來\* かき 交素 包? 5 5 知し ŋ い迄 む影法師 位はあ ¥, た。 服为 L 常記 L 1) 松田 多 L 心立地 を明 得ね だに 亦 7 0) 4 ts 死し 20) 其多如言 度胸 1,50 常記 た死し 動き程度の 額當 た け Cope は

は

朝皇

東

東京

から

1/3

カン

b

THE PLAN

ま

•

其污化

1) 0

15.

尤

分かがが

手で

3

1)

*t*=

常き居を

夜よの は る。 4. 0 オレ IN. 明辞朝教 だ 迄この生い部 何い 至 ٤ 容が、 部がに 迎お時つ 後き 直流 き U な 書か から す 聞中迎落 当 力。 (2) 間幸 4 かい 余さ 知し だ オレ HS 血点 82 オレ 記 管が 削事 -0 知し 谱符 とは、製 句 IJ 6 7 込こ 居る あ な -L 艺 余よ 2 此

あれれ 間察学系の主べ色 盛りつ 悪情の順中な 6 色と恰好い 余よ 20 其方杉なだ らと 主 す 161 文芸に ŋ 11 7=0 本章 肩かた 7 0 ٤ 今では後 池李 排事 血が何いの 12 時で を 出版 内发 さら け 余よ III:12 思意 B HE と半分失、 CAC F 0 た かい き は 0 ~ 座 は是程態の向ふ側に 掛けけ だと 來言 を、 東京 75 出言 が 不多 7 カン がから 4. 審に地 弱 金を登り た生命 開言 石 あ 況ま ŋ カジ \$ 死し ٤ 想像に 劇時 L なエ 重智 IIL を比か 3 が 0 IJ K 其常 常品に 底き cp Ł 谷かそ な 面党 身體に 映る 積さ わ to を 三分龙 カン nt-ia Sp 限め から T を 10 0 3 ては WI 5 先等 5 想象 服め 李 付っ 香れ -C 111/2 寒波の前を 應是 0 生い it いどう 分がします。仕る 人是以 さ 松丰 当 加益 7 火泉 天統 る 延の 0 本さ へた時 知し 樣等思意 *†=* 200 0) L UK らず は。の脈でだ 0

れ

布第

を ら

前汽

き

な

た。 なく

15

福度ない

11

5 付っ

れらか

迄

たいときた

を 會記事を

柳

形结

す

ちい

8)

ぶ

大

打

ち

5

玄

相点

手 其る

4.

足を職に、

利章

劇はみ

が ち

わが手に添 ら、大流 は 夫和 が 包了 てなよ 度さ 0 付 2. 0 瀬道 外等 起り 味され 音を 力。 皮質 ¥, 7 虚言 は風き船だ 1 0 其骨 上之 0 カン 1= ででは、一般に應っ 脱る 15 ま 液主 加に欠が開 無也 で ij を 0 1) が たじ 手性り ため、風船の穴が開いて、 外系に 0 た 統言 温度 d. L L まる 大意 カン 亦是 たと 0 時に 付 カシ 1 様に き きないである大であ 7 0 其が造 我記 は 創能 皮質 て見て、 0) TI 4 を ٤ 0 白じ が 骨を のがない 0 穴喜 何と 自分の一 t) 3. から 割党 所 を選ぶた。一般に 6 5 か **汽持** 所让 て、あれて、あれ 外言 血 ち L きを しゆ 7 h だ 第ゆう L 72 は

着

6

-

長ななどというない。 用智 出。 狭い時間のおり 無る る U 能力が る 追發 なつ た足の 何多 を 訓えて を をうたった。 動之 團先 45 から が 布命 力> 裏側 更高 共活 関え たど 12 た全 布 15 調え 大震 **一**を 割ら きく す 至公 0) 0 3 う こく見ずに る \* あ 九 ち なく た。余よ る え は、 0 闘を計る た。 ts 10 0 0 昨常部で 分龙头 節で ~ 肩之 あ と背地 Hã 人地は、 が 日迄狭く る。 34 0 中なりま ŋ 要なると 外景急急にに ルず

感変に

事をもない。からない。 さう 全きな 我和 を 力 2 てき 田い HI-世 0 ス 大きば れ 1= 界か 及 切当 八戏院 其言 の中で余の為に見えれ を敷し 觸 82 れ チ Ł 觸心 氽 ŋ 分流 ッ れ 1 IJ 高い にむく ク(新 關か 懸 る が れ が形の 有り得るを襲は 有志 る 极岩 1+ 係於 所言 b かは、 (夫が隣が かが少しも で かに長く麻で な た世界 あつ に載。 が J1:0 か 励配 が常 界か れ 時あら 少 が りば、かいは、のは た に仕す 111-4 15 異くの 單先 あり 寐て、 界か む事 れに ds 0 分元 3 安全で 41 北京 | す うらい ろう。 わ ため る たど 傍ば 腰门 支育 れ かに、 なの気で骨質 が徹の 15 身み何でも 余片 昨曾 ¥.

余は

生之

れ

7

ょ

ij

以い

來

此時

程

がない。

に瀬の観り

渡た覺さ

が

か全身に

る do

> 危党 持めを 15 カン た逃の \$ 亦季 13 オレ 相き カン る 安克 足空 0 應ぎ < から た。 習るに 重言 氽 枕元に L は 松 ts 1 寸方 何芒 芝 三 出 水た。 外線に 2 ts. カン 人 が L L 3 形や -5-能力 英語で表現で 心方 的是

会は、 なる なる なる なん 走ら 称と でを 1:3 仰尊 向益 处于 3 L 273 け 余よ さら 麻中安子 取上の 丸意 Ŋ 视儿 6 85 線是氣事 力。 耐效 75 付っ 耐な 0) ない 井监 らがれ かな カン 炸から釣つ 及な 82 ば 傍からなかつ 動意脈語 Ł ざる を 般況で を占し 3 た。 所言 打 小告 余上 あ 85 -5 でできる。 た 20 共告 に人なって

朝急

寒ぎゃ

生い

き

たる

た

拉》

存货 つきり カン 分学 力意 介は なけ からを 此二 ればしま 商業 たな 心 浴ち 工工士 ナる 5 を 付 で ち ME いて 机量 被能 5 真非際 形容 25 可意が 3 -15% 势.. 17 き 波なれ を Ŀ" 組 E 40 0) 下沙 共活 後は 此点 球管描記は

える 用きが、 我和 が 肉質に 位の 下是 0 理要なる 又东 意い想言 識と わ L K が には 活 經法 あ 所言 動す 一般に認識と に照ら 11 で ののは意 如い 心にて 何办 切世 わ な境界 が す る 現象にも至極と 性意 此方 質ら 假沙 の意 に斯様 論え 定に F ~ 0 の様に見る 心神郎 8 カン らい問 の作 0 れ ち 立ち あ

V だら \$ 大震 無心だち 3 0 なる意識 育さに なる 拵ら 気き 恋心 心戦を のが Z, がかって とは ŋ 0 の中に合 同意じ は るとは、ゼ 一般に 又結び 小意 受急取り を 此類 る 知る 全部に對き 合きま る なし 個二 合きせ B ば な 個人全體 よ 1 0 如言 れ カン り合き を含 ŋ な L って、 下系 L 1) が ス L が 己がの 意いは 意い 7 国家の 等の 等の 等の 等 たる で 得之 設さ 識し る 其がある 小京 ス かっ 2, ナー 寄りかさい 新ち内容を d, 亦意 25 北京 ょ 0

は、

如小

臆が

がなっ

0

果

希は

関

製を見る

する、

余よ

を

っ

失 なか

おきない意味を

味みさ

0

た。 L

個性を

0

なったなく

事及

期白い

TI

何かの

必多要多

活力

-

0

L

10

假如 0

定い

んだけ 研究

は

際意で

あ

ŋ

又影時

٤

7

元言

を超っ

越る

然か

越多

た

事。

間
定
生
苦

からは

通信ん

だ。

さう

して死

h

事也

ij

に細数 斯斯

L

の能力を、平分

大き何な 時に 質ら

さき

力を以てか がに 又意 及が物が理り -F 物を行った要な 一萬を三 一千萬を三 82 た数を 柳 長流さ 彼等の 乘 す 0 不 分子 7 山山 語々へ 乘 た数常 3 MIL の容積を を探げ L る 7 あ た数が 0 601 E d, な 1+ 典學 は 想像を 孙 0 HI. 0) 易い 下是 下是 人い IJ 3 で × す 恋にま な 1 尽 なさ 來 際行 1 まにする 言え 0 0 4 0 卵星 答いを L 信法

小学 肯づすら、 する、 者等 付っの付が 形はけ 権切け 來 余よ FU 3 来ない限り、如何ない なのでは される の内面生活を照らす の内面生活を照らす のでは でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でい。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でい。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でい。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でい。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でい。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でいる。 でい。 でいる。 でいる。 でい。 でいる。 でいる。 でい。 でいる。 でいる。 でいる。 でい。 0 能力を が締然った 前じた 文なび 者の分子である。 下かの の想像で な手續を網を思い浮べる は 子に対き關系 ٥ たじ 得ま 敷き 数すり な綿密のです機会 するがしては 重がのう 純って 3: 機管 あ 的言 會 後さべる なある。 A SO 云小道 てす 7 可能 阿亏 が ま L 水木たに 腦等 L た no る分だったか \$ 3 た数字とう 知ち 13 0) 應にまする L 翻星 4 2 たも が、 相等 た を支配する対象が か、吾人ど物が の利か首な 所言 結果 で、 周坊

計がり して K A<sup>C</sup> 0 分だ 迎火を焚 11% あ 1) ※ 信温 カン 大智 どら 'n -Ci て離り 意。 き と 2020 冥合語 6. 此。用 利村 不多 総が 叫办 MIL を 他の病言

4 絽っ

論其儘に 如いれ 中かっかっ 恐虐ろ して、 笛湾け うと 厭じなが 0 何办 たき に短むは で す あり た た。 おった時で たで驚ろ に全身に 支管 童 TI Ď 3 余よ か掛か 丸 < る 無むで 事品 4. け 11 急に持定 弧線 卸噶 て心 理》 動意 カン -0 た た 3 響いき 7 は カン 礼 す 肘等 310 た手で を ts 事品 あ 那樣 を トく浮き 何色の が 備き カン る 放法せ 放せば、自然な又安くは落った。 び 11 文育 V. が、 カン 0 た。 (努力と時間、 何先 身際 龙 ٤ H 創作 精気に して、 變能 其る る 思慧 上京 14.73 5 倒忘 カン 海洋人 を 0 切 たがま 手で煩なり 肝津 汽车 ち る 頂學 時等 币管 F 誰り T3. L な が 力。 力 容易 H° 非び激き 腕さの す 6 0 71: へを利り 分范 来よう 起むし で、意識が 動言故智 を 非常 な が 掛办 倒空無空 魔?

り、路影

0

か

先等每些

0

15

期きし

は

自じ來こら

そ

K

な

0

7

分分 82

は

0 れ

遠差 を 豫上同語

F

ス

其が

内

カン

な

量

3

神之

聖也

TI

る

10

雅

2

事

0

余よ

は

幸雪

15

をないまた。

陸沙 不多.

間常

ま

6 た

5

疾

は

記念

有も

75

0

大荒吐

血がに

カン

た を

な

5

ち

時またいた

同だとなった。一瞬間も

種品

0

願。馬。 作, Lo 太。青。 平。在。 老。 维° 中。 白° 爱° 新。 幸。 生生天。 子。

國。

1

7.

ス

丰

1

享う

Tolo

25

不多

11]7

解沈

0)

歌喜かんか

を

痼沈ス 聖だで F 2> は ス 聞き 古言 面党 空が þ 1 め 調言 た て 0) 3 1 和わ 尊ない 到光工 白岩 が 5 を持ちる フ 足も で ŋ あ 冒 得ラス 人是 泡影 を フ つ を カン 神聖 を連想 新言 た。 以少 0 る 牛 3 上背 知し た do 1 で 打 3 10 5 は わ な L 0 遊ぶる 如是 な す れ L 7 れ では、一種に大きない。 丁を変 時等 通 落ち 0 施 HE K 0 ち の人と或意 本に 稱法 過す 子さあ 家が 3 はま き ٤ が Sp. 大き 共分 は L 5 の端性外が 時じス 快力 て 少さ 72 V 75 な心持が 分龙 感に が 1 有为人 を 1 8 力》 支し聞きに、 此る西語神と洋雪 聞きら 工 だと 無む圓光配はい 75

を 態に的を叙述れ 感染 余よにに 建 比び 生産が たからたから E 程度か 讀艺 想像 較な れ ~ 6 き 鈍。者是 す た あ 阿ある る 0 v o 0 i. 开2 色岩心な 精じ だと 神儿兄" が F\* 0 思想 を 世セク 歌きた。 3. 眩り 界かイ 態にそ と、そ 脱や 卑い 惑り de J 11 幸にれ L す セ ts む る 0 1 常 れ 連む 想き 1 10 0 を 足た 想多細重 3 を 自じ 原党 飛さ る 10 かっ 3 35 U 妖き 上品 0 の精神状の気になるの精神状の 元がい 書か 越二 0 た。 心えて 思想 き 彼乳 残さ 2 出栏 け L 20

有質言をやうに事まをに 物の詰っに V 傳えたは 75 1 高な空気い 余よも 細言が 力》 83 U° 見るに宝 0 0 る 75 思想 心だる た。 なる た 0 平台 7 時 ŋ 此る を 南 た。 へた。 出程 6 形なると又差容を合め何答 映る 日に時じ + 形は 0 大智 分がの 廂と 節導 力》 3 空点 L L 課 M. E. て、 な気が 口套 ع 6 物ま 0 0 續に急急 を 生活 樣等 あ た。 向記 其意に 閉と た 15 % 隅ま可い さら 75 0 が 5 耳 合あ だ を ガン 秋季 瓣 ぢ 力》 0 人是 氣意 仰意 0 0 力》 金金は 3 時かで 露に 向也 街-٤ 7 7 75 話を 金がさ 余よ 影が H 空気を 洗言 透き 事品 默蒙 B 分光 0) な な 根如寐如 心さん 0 明 傾於 11 ŋ 15 ¥, 騒む 残り な to な 7 まし 7 ٤ る 此なる 0 間点た。 波な煩ながは 数 H 0 0 る 4. 何事 7 3. カン 0 心な 又是何信 古言 次し せ 0 L 第 青老難分 見》 る ਰ V 浮き 腰に、滞 ると共

3

頭

觸~; 3

る が

堅 0 心意

かい

處

事 -

床。

0 82

下上

から

迎き

行を自じで

然だと

0 1

浦一田だ知しの

す 0

ويعهى た。

15

余よ

は

己がれ

身から

共転が

體

浮うう

カン

B

Lito 机

た。

IJ

滴で

を地ああ

臭を

推治 自じ

に種物では

JU

0)

あ

る

Ł

る

カッ

を

覺かく

別で時での

によっ

自じに

窈らが

秋紫

態

あ

0

余よ

周号

闡ね

畳か何彦遠遠

事言

乳を見せし

11 .99

は

15

館

能

0)

質ら

品か

力。

香湯

カン

力:

た

稀さび 面なに \$ 7 共二 I. 所 -7 語でな C は 薄け 7 1 \$ ts 來會 な 弊心か 12 10 から 0 力》 な 照ら 75 似に 泥岩 あ 0 0 す カン る。 さら 高 た 0 魂む 出言 調為 識量 鰻が細葉 寻览 が 又其中 色 細さ < は が か 體 體活 別がの音の 面完 0 4 を かい 「間かん 内な神に抜け 意" 10 15 0 夢ゆ 識多向就 横岩 様っ カミ 末端 11 1= 様等何とて 云いる る混ん 處二 軽る 9 通完 7 彼是 TI 4. 12 \$ 寸 **\*** 既さ

つて 命記數 化 を喜 舞き肩絮 築じろ H. 7. 發問 0) 恍 ¥, 作 に、心意 刻色 \$L 然が 前党 0 る た 印发 様う 8 池也 李 去き幽事に 15 る 性十 F. か、強や 質ら年なる 元》團是 烈与 0) 杨 0 1 B 0) 位る何が 2 置" 0 -0 フ 生艺 11 0 あ ス 聞き終きキ 活動は くな行う た 面完 な 小意 4. 1 0

状であ 酷うせ 0 辛うじ ね は ば なら 之れを 7 変えら \$2 Mt 五二 力 に、彼れ を思ふと 0 力り 等が 和かの 何とと 戲 さき、 0 結 15 れ 看 平均 果がで ほ o る 人な 0 老 気き は気が始は た 象をあるな かて 残ぎ 砂ざ 0 现货

とに與意 て、 4. む 自也 點に 0 力。 を 0 あ 5 計に 見》 がた B 衣い た人 だら ななな 吾な等は 追は 15 滿是 此る れ 平心 相撲 る 正差 和わ 動 上に此相撲 なる家か 10 物学 吾家 F 等らと 庭 L L い程の 吾等の 0 0 如是 主品 でく苦を 人だ 緊張を 妻子 を とし L

此る中なるわび、 等らなな 平かれを見れると 0 そ 神經衰 殺さば 9 K かは 0 命が 件な ば、 0 ふる 気に 粉 0 3. 8 恋さろ 映る 2 日々自 15 哨ぎ 分足を るないないである。 ち す カで 를 글 事じ 日中 る なら 8 き 質に 12 らず 我を見 が 2 は 腹片 生い き 心 世世 ば、 7 0 極度 間は 想をひ -6 死亡 き あ 生物で 月記 引發 0 4 E. 田岩 る。 F 努と す 0 背がの カなく 戸外に 間整 生 る を なら カン なけ なら 期き 7 き の、国向院 K わ 其る 0 汗電 ば から 互殺 を想像 ば、 笑記 7 が精力な れ 出 更智 7 あ ば Ch 我記 TS 3 K 0 笑きの

を 迄言 < 單た 2 にたく 活自 な 管心 0 立場に 0 7 見》 渡 L 70

つ

そ

れ

15

なると

が

ŋ

間を得えた。 味みに 友ら 敬言 ٤ 生ま B やら なく自 B -0 0 ただて 戦気 中条 ある 老 が 敵で は N 意味に於て 分の を 社会は の観 B 持ち < 敵を あ 領で 0 る。 を は 不亦 L な を極端 7: 見能 H.C. 15 放きで IJ さら あ 惨と が 0 63 に引きの 7 思言 あ 許らなが、ある。 心ふ自 る 外学 0 分言 る 妻: 子: 公言 疲忍 3 す ょ L 作いで れ な n 日中 外华 -獨於 ある意 冷む 15 ば、 8 1-リまめ 何度 門に 評る 15

ら計が 臭るた。 古まる ぐ今はちで 病質 ŋ 0 V. 思察がない 的 を から 繰返 な 開き 來て V. を る。 樂 す 頭が、 L 返べ は 3 3 L んくさら なと れ たか L を 聞き 2 10 10 き 感覚 拾て 學言 あ から 5 15 烟 感覚 n illa 心持 て、 K 順き た を、 古言 カン

職た事を はかで 出地 怖には 急急 0 たった。 今は様常 多な E たど を吐は 十十十 あ な カン ね 間以 11 取と 仰蒙 5 ば カン 手で を遠に 向也 4. 死 た。 ŋ た余は土 た。 卷s け 82 E 自也 打马 化 V ٤ 寝て、総なか 插 人ど に見れ 40 ょ た が 10 なけ 3. 0 意い 伝え 寒 病智 顿 た。 2 ため 焦さ 識は ま tu 45 氣 病気を ない。酸さ 心を 感世 上之 ば、 K 戦が小な 吸音 暖か 持心 ガニ 12 わ を 也 床を から .5. ば た 机 敢で 調めは 2勇氣 下汗 15 た 0 な 周間 女艺 相撲 L Z)> 辨公 3 た。 0 は は ながら、 無心 L 老 Ł な 論え同葉 と肝風が 都當 4. な 事をか 余よ を

がを吐安えた たり余は 意い志し 余<sup>よ</sup>の 人と眼の來き 0 0 15 前共 病等 界 切片 は を かに窓 じて 看遊 に追ぎ 働はたら TZ あ た 井言 型をどう de る はま を カン がが 海和 療力 を L る y. 枕管 結婚が z 知し 來意 だと思 り暖かな風が 23. 7 0 元に は 來 -6 2 請 7 を変 山紫 來會 ょ 83 來<sup>き</sup>た 思なる 水た。 0 な ち 期 た。 聞き から 力> -) C Ł 6 L あ 11 た。 吹心 冰·章 來會 が 住す 7 さら Into る 寝ねて 電光 7 來た。 世上 7=0 2 け t 報り た。 な 1) 力言 又をは 法 人 4. でに 等 7 仰蒙的 た 余は、 鹿が知ち あ は から 洲 皆自 皆新 見四 る 0 から、 是能 島 Ĉ 40 2 朋友 分流 観ら 等 0 力。 血 化 は

是程の 男、左をたる 人公 に、心意 にも を 々に割り 四 た。 わ な た ŋ 85 待談 の手で -f-た L を 10 15 是程 間是 打壊す 生り た 越。 L け る過じ き ٤ た。 L な 時じ の手 考於 がかっ た カ> 間常 男、自然に淘汰 者を、 去を持 0 1 った。余は病に 間 親と切ら ٤ 永為 L 時に たちぬ 7 を 願語 0 排 男 は 酸き L 親場 K に謝を 中 11 生か す 此 化岩 とを情 蔣皇 れ :40 した。 れ L < 施设 心意 4 15 な人間 まざる Ł 2 世上 老 が

ち

が

6.

料弦と のあ 情がば ほ 何些 から ŀ 0 書龍點睛、 相等イ だ 5 は、 证金 遊るエ 6 想き 25. から フ が 率だの ス L あ 恐さろ 運? 丰 0 命 緊急 B 1 淡 との余がかえ 多数 ٤ 力。 を 縦な 数 幸能 知し な 11. 感覚眼が肝覚れる 5 殆是 前きの 要与 程に に利等夫荒度を描き那なでを it

描於枚款 想等 拘など 0 は 刑は 塘 ま 余よ TI 彼れ墳だ 刑は カン 75 は 0 0 2 上之 ば 15 100 立た ス 根元章 1 彼就 の。寒雨 1 変なと、 フ 描為

大的地方か

OK 幸渡あ る 此方 0 想等 3 行四 0 生色 わ 多 あ 何いま 涯於 から 1," 0 時つ 嬉れ嬉れ 感か ス L L す 1 Ì カミ 始し日で かい 绿红 事是 ス 終い 丰 來き 1 わ れ が た。 11 わ 82 自己 人是 がたはら 礼 同言 を

## 0

0

余よ が は 鯉るく 0 跳はし 階かねなが 香さ 吸い 0 0 忽光 時つ 下是 ちゃの 眼が問ま す が 12 川底の夢然 庭にた 入い 0) 池沿 0

> 夜よ向なは、水き分なで中なら 殊にをに 大品中なう 1117 0 度どに 位は り余と階が は 書は 11 \$ 魚里が 絕た から 4. 必然澤を 裏記 0 えず 5 英語・此言山宝 隣をち ず 1) 6 高なに 音ぎもの部で展める 飼か 8 部へ折覧屋やでく 7 下上 を 11 部号 0 主 変な風か入れば 風ってし 其为 た。 -> رم 触力 場ば ŋ から たはまも 夜言と ti.

たちまいてを作ったでなる。 の配き細切り 忘存 描絵で あ の に me.3 う れ 6. 眠岩 15 た。 7 た は 有咒 波等 自とい 0 床生 た ま 0 ま ٤ た 6. 上えた 五, 思な 8 0) 0 獨定 純片 いだらうか in 红 た ŋ 夜よ此方が 叩たが 1) 生い 多いない 付 顷刻 每点 きて が大多 尼を を高さ け 服息知以 幣等 0 20 ま 書き < 8 れ る z で、水学長旅た 1) た 人 を 0) t た。あ 余步切等 度等 眼め Tigh. 0) はま 11 何, し はつ が 別が 瀬を か 0 つた。かんん 明み時った 眼や を (1) ・ 豊き 自じな 長ま 分が 長禁し をてい 寐私 を 都 行っは 實じ 待生

た。室をた。 人り人りて 0 非等中等 動き は 力》 カ> 灯灯 掩然 た。 タネル な B 影 が カン 下章 二字に微字 から 人为 カン 17 属きに 2 あ \$ 2 白妇 1 獨領 なりなった。 25 暗る る 0 電気が光 利生物為 弱や を 力》 清き 光的燈 70 射沙 ts n o 上さか 照高 人与 は珠葉 き 0 手でた。間が 此方は れ 黒糸布営 かい 置が二点二点し

> 行儀を さう 照る保証を主黒るて、 0 3 6. 0 耳.5 好心 布認 あ O 其合いたはる球に大きの 那言 6 0 包了 球を旗す 肩かた 看なかった。頭 2 心変秀に於て、 球 を 幽ら 流が 田三 儘な 皴には 15 凝 のが、光され 出世 び L カン 0) 15 なる 無心様常 余よ 25 11 點泛 粉之 吨" の儘な 0 於 章 薄きと

が、応見其なた。 ぢ付 夫荒 Ľ 0 3 れ 20 頭 で余り動き 石记 覺さ 儘: TI ば を 彼れるは一番記 平気と を dt 力。 カン は 自岩 域蒙 4 わ 哉の 動き着さ 0 0 \$ 郷はは 11 乾き寐れ出た 是電 物為等 麻に 度とで は F 0 時等 動きる 爽" 眼が心を 0) 一足は能 位かて 共活れ が 持ないる t= カン 余は様うと、 足む る 學、肩於 位わっ 頭整 0) 置った。 李 はに な do 枕意眼が 6 下桌 右学 必が を 呼片 を 15 开学 らたな 寐れの 毛 少さび かい な 方く 强? .F.3 け Z. 布 必なず 0 た方はつ わ -0 L 礼 do 8/2 ・精治と 5 が ば 3 75 動きな で種かけ 格 Mif. L 捕浣 0 0) 化给 カン 0 哲 规 肯な 3 カ> 3 9 7 -) 12 重要で が d, th もっ 限め澤奈 知し 0

此の変勢性に 憶だた。 從 2 て 12 余よ 0 反法に 幸雪て 0 動物 むめ が 10 午過去なる 記念と h き カン 1 15 It 9 工 L t=0 フ 何い た よく 位を時で ス -此湯湯 で は 2 あ 共活 つ、 受う Do を け L 味 た 4. 記書 9

上された を あ 0 終。仰。 海子 以。 1 め 人。如。 0 たよ 将きに フ ス 0 野りからん ·缇 1 ※ 然見。 0 享う ع は ``` it 大。 す 得え 單な 空。 る 豫上 E た 大空雲不 資サ 言沈 境等が 具点けつ -6 0 あ は 結果が る 0 動。 生思理》

0

日。

杏相。

可。

7

た

摺ら 法は氣きか 貫為 た幸勢 同類 0 力 じド は なか な人と な ス から は、余 械かの とし 0 1 0 た。 イ 部での 彼就 フ ٤ 時じで は け ス 75 人と 丰 あ 0 れ に於 後戻 المد الم 1 0 て、 手に 奉 る 亦等 ŋ ど 彼れ が 如きの 好上 を N 命からち 0 3 ij き 門口を引い 心臓 を を意味を 事な げ 8 を ら な ながらか 打 オレ 來き た

ば

あ

3 樂,

0

3

٤

四三 事じ

は

彼れ

0

を談

ľ

た。

已令

む

な

<

0

0 間影

いき出

3

ケ

0

長祭

彼れ月号

引い暗ら

V だ。

分品

0

光智

新語におき

得之

ま

4.

思報

3.

現坑

K

1,"

ス

ŀ

1

I,

フ

ス

迎产

気で

れ

な

5

1

 $\Pi$ 

彼就

物系

後

を

6.

は

L

時し

T

囚责

は

オレ L

た猫で

中では、二十 刑以有 律り下に手は傍にれるの .... 0 あ をにの 句 担。 伏心 0 る。 上之 44 合き 立たか を ね 突然、 ことは、 終言 其方丸表 園う 度との 业之 る 代な は、自じ 振 た ŀ" ٤ 0.) IJ 霜 を 四よ熟恵 10 L 1 ス 待其 問と 分流 年史 45 1 觀、彼れ 鉛の 5 00 0) 1 兵のたけに言 膜系 は視を定り 月子 耳沙 衣 は I. を 龙 110 フ 信息 で受け 3 をでき を 0 サ 官党 た。 裸 L 吉 1 イ 7 告表 すべ カン は 炎! 本党統等 斯か 12 是意 1) 8 受け 濟す ヤ んだ して法は 0 野の る た

0

協な許 慕 描念 て、 余よ 返さむ 迎易猶言れ ず Z. 彼れし 驚く 時等 餘業は V 0) Ŋ ~ 一時間がある。 如ご 73 た。 る な を 神経はられたに少 更にながら 3 3 Æ. さら き が、 分完 な は 經は 强了 經た 0 生芯 殿は き門常力な 命を とがい 突然に L た か 角か 6 6 其方 をひち時 度と 是れ あ 死し はまたは るる。 -6 力。 ち 10 段落 分光 連続結 思想 げ 3 既言 K 打响 生い ħ. 7 三み 象下 き 象で名が 分え き がニ た死し 3 た 死 勝きに 死し 段だの れ 0 0 0 82 け カコ が、ないを意識を 5 7 た。 鋭る b あ 0 又共北 其る オレ る にす 6. と固く信がなる。 る 9EL 也 曲季 時等 L 15 \* な 15 とん つ 死しか 折ち戻り く信え な 排产 7 安だ 迎す を を け II

氣 か が同意 仕上 同質 Ma 0) 人员 は、 是記 から 8 其之 -6

最高を表 い刑境、刑境の 咄号映3 暖さつ 7 カン 0) きかんが 上之 0 \* 一幕を 电 潜台 余よ た。 る 0) に解れば 彼就 た。 表情が 然だ面には 獨立の姿态 11 7= を な 0 眼め 組く 上之 10 から に浮記 とに彼れ 此明晓さ 彼れ たなっ 2 何 立た から 聽回於 が死亡を が 彼れ 復步 死し F., を 期 表言 0 \* 0 死点 秦症 | 一 た 情智 判然映 官艺 b カュ 0 向多 ريمد カミ 1 6 见》 ないい カン か た 空 フ ----余よ と自じ 想象 な 蘇よ 41 校告 は 部場 0 做 煎 0 -1 6 15 得之鏡言

4.

たらなっ 見み埋き起き まり 余よて 裏言つ る L 0 东 1-た。 た 間要 た命か 11 7 1 表ので な たえ 自し 最高エス カコ 始思 死 此死 所謂標 如言 フ 猫所々の なて書 do 0) た。 < で 手に 電光が 後に 丰 72 其类 1 た。 程か 恐る に伴ふ 取上 とない を 0 出來 ŋ 穴へい 後かか 0 欠か 思蒙 た 7 た 間と CA 死し居る 恐ろ 3 川港 B じに 轰 なら 3 る L 余よ 構造から Ito 佐書され た 時 It 例書 打了 is とし 連歩き 0) L 0) 3 聞言 3 た -L 記書 想等 た。 嬉り 1t しい 惊热 あり 決ち 又特 た 1) な 返れた を 现力 17 常宣 呼よに 别答 が れ 10 U 紅な ルさ

にが

つは

5 6

一番光に たいまと

관

ts

てつい

の頭丈を出 入以

L

7

2

た

余と安

俗~

素がと

がは先

の。生活

虚ない。

い階子段が

上電高なか

ケ

は 君公 K n 0) 2 た。生は 先だ頭き は煙草を呑んでなった。というない窓が見えた。傍かない窓が見えて、世帯かないのでは、 でから 濃 る い意と なと余

つて 此る が 先生に外を無いる。 日亞 が見えたまがない。 月見る を と強った 線だ 先法 0 間まは 住居 何時だか 変せい。 書齋に這る 現代にいません。 だ・ 0 葉の間を書籍は 出来なりに け 水なな 残のが で高が取り 過少 いが様常 去 いりんがまべ れ 高が取ら直は、 0 構ななか出な家に造まれた 記念の る。 舞 先芝 3

思さ年に講客自じ先装いつで、養が分が生だ明で、をでのり 子3 非常がない。 云か八ますかと目がか であ 日分で六十三だい 光生の顔は昔と去 い朋りを受けては の顔は昔と去 色がえて も丸で日 0 元 才 色を と聞きた る だ る かき 1. 先送出生に出 先法 が 目め ・し バ V ŋ 9 业性 たら、 生艺 6 T ì てなる たと云が変 に先ば た 6 た あ V るる。 来はるとか上えか 日にの 礼 15 本とは 一様はれれ 左き た。 V 様うへ 形状 6 其る つて 先发生 + 0 V 外表 先はなら 來き時か 來すて 八年 力。 65, 居る 面と 普通 から か大學院に這一 余が先生の光 始 をう。日に、。 . ق 力 日本で仕み古しても血は、 地。 髪ない、 5 8 カン 0 を 西洋人 0 7 K 斯ら ごく ---0 視し夕ゆ 自な人人 変が が 近り 麻き 车装 もた 弘 タネが 英語で 入、美"先法 義 L 10 学生にた。 だ 2 K 75 ŋ 截陷 ٤ た 0 は -(----

和や色写え 生まとは に引き続いるい 主 7 飾りる 水流の な背皮に、 15 先送み 生 0 理がふい 書湾の 17 る 術的唐等切等樣等 った見か の本元

んだ生

は

IF.

ども 埃ずつた。 大意余よ出で -6 は 塗る き 15 な 先生 屋や を ž か を を をッ が 知しの書 出で吹ふ 偲ら あ て、下たな 書流 こ埃及煙草! 0 た。 0. に過ぎた。 がら 食堂 常 先送 ٤ C 灰はい 書りへ あ 案党 と と た まな る たわか が 0 どん ic さを あ 力。 9 し 9 た。四 るた 此方 造書け 余上脚門 た 屋中 余よれ は あ 2

が着きもあっ けた機能を た上を飾るつ 嫁 其分形然 布。 卓でさ 刺し 思なの をがにる 激響花装み 注意 布就 9 は窓に は此間を do た L 意で 力> 75 0 ¥. 0 な金文字 余ははあつ 着っ の余よ 7 カュ 6 重要で 歌等の つ 積ね 歌等の 洲等限めた 大学に 計場 迄き あ 新調し がなか 余の 卓を前 力。 人だには 色岩は 一杯に被さつ や赤いる 始が薄な 9 ŋ 家記 必ら觸が要され C かた。 ではない。神ながれずに済んだ。 7 10 や青の なと自言かまり い背廣 K 預 7 カュ 共活 L 5 6 カン て建 代音 い様と紺の着物は、大きな v D つて 背世 加雪 りにくすんだ更紗 ŋ 0 表紙 国な 0 0 įĸ た好のことで た。 枚き締ぎ 0.0 私 から 余よ ある 様さ 0 色を服め べじ 子を るけない にん をは -

白い着物を着てゐる女の心持が少されば、白い着物はすぐ類の傍へ來すれば、白い着物はすぐ類の傍へ來するないのに、眠りが盡きて不圖眼 着物を着た 黒い布のは 着き物を着たを が動きたを が動きたを は 余は此気味 ひそと、しかも規則 0) か と共物 心を善く 髪んれ 0 れ 3 に、ぼんやり昨に映る Ĺ. 秋風鳴萬木 7 黒い布で · 冷青欲愁 から没れて け 氣味の襲しいも 目的 合む 悟をつ 女が、 から n \$ へを見た。 寧な Ë あ の悪い心持を抱いるのであった。 た。 P 規則正 0 の物に應ずる は しんだ電氣燈の わが肉體 れる薄暗 に近づ 自复 さらし い着物 LU° くる 見たか見な しく、 雨。 時をに 雨撼高樓 光に い光の下 る如と て影が 室命 を着て は 0 わが 照ら 先装 手も 圖生 天だなり を越 0 から 0 て、眼め 來た。 眼的 形ない 少し 球等 足も わ 病。 3 側ら を開い 骨。 5 に、 0 し る れ B 魔ががい を て、 B 稜。 女 ち た ŧ 頭 ちに自然其然のた 真ちた。 余に 分らな H 開め 如。 7 は ž \$ C け・ K 余よ 動き 独 動きそ <

授品は 外にはたど書物を讀 屋中 索を間接 づフォ さらし は、 行かか 間哲學の評に失るで 對たく 上也 0 more. れた時 もう・ で 別を京都は、電 0 な 10 自也 學が生ま 誰だと がずに 7 なる。 暗台 な時に て終始渝らざる興味を抱い學生から尊敬される先生は、 時 何劳 して自じ 分の ある日本の教授の名を口にする前にだと聞いたら、百人の學生が九十 復らに ン・ケーベルと答へるだらう。 先装 日に 日常 の 本装 本装 中窓 都の深田教授が先生の いったい きゅう こうあい きゅうべき 単生い ない こうあい さいませい ※ 経は、 「新。過か 經過した月日を敷へに晩餐を食べに來い 分の音樂を自 氣言 講義を續けてゐる。 心に向む ٠٤٠ に 其が 居る出を約な 0 引がを解禁 5 1 た 内た時、余は先生は大きない。 き學がくせい N 此處で一 であた。 とき文樂器 0 れ くして、 る積 日分丈で聞 句く を ばもうから 0 あるが為で 思出 "no more, 家にゐる 4. くとなけれ は、 學が生ま 番人格 45 未だに ٤ て、十 し 先艺生 0 HE いてゐる。 きなける 本览 前き ٤ れて な 颂何 斯が程を たれたに変数 不の學生に多 に去ら 15 是がらに年後 あ が V が疾くに 坐ま と云は た。 る る らた。大き大き、 時つ な 多岸 主 其方 z 700 V

先送が生活手 手で る 餘よ 既程正装 0 た から 0 る 成等 あ 0 が 0 正談 洗言 C 北地 な 150 7 0 余よ白岩 0 6 方は \$

云い永らい V . そり る、 は: 6 た。 0 は演奏會」 余よ 7 た 夫程西洋が 100 私なや無 に離り 遊車 西北 無也 音と芝居と間となるは 先生 が 生艺 光芝 0 九 生まに 造 來さて 歸か 0 つて賞 決り日に が好い は ŋ 人で 本党を は してこ 何さ < B 雕装 は 淋漓 8 る で 思ざあ れる 度とは < す ŋ はは < け は れ 事是 温が れ た。 な は あ 促系 館がが n な あ して っ B 李 年位暇を る 然かか 失礼 と答言 TI 世 とす ٤ 見み 來二 はがったら 41 L h 日に尋考 0 力 な れ 本党和 が v ば 貨の国産に 開堂 礼

暮らら、

は、先生は

少さ

首品

彻实

H

事と彼れ日ひ

を

様だ

3

礼

た

カン

6

~ C.

あ

る。

然如

は

以大なりの

利" 時を

ぢ 15

ريه

ts

4

5

\$

以「

太》

利"

6

红

岡雪

65

た 500 L

何是は

其を過れて 界だむ 8 0 先生 なく 0 n ち 起き 日で陥沈 安华 た。 0 は 底色 斯から 風き 2 は 毎時 容いな ぼ た 落り カュ が + t い れ 4. 次だ 前党 ち 3. 所能 現坑 日に 年祭 8 風き V 目为 象しいう なく を ね 謂當 程是 整 吾な 々 新り 時也 已物 夫程故 如是 15 矛·嫌言 浮3 代信 后於氣 李 餘所を 氣け 過す き恋 0 82 故 世生な 勢な 色字 鄉雲 CVIE 態た例え 0 を 見みそ を から 息に 得之 3 自じ周と を 0 分を 園な空く自じ様等の 虚ま分が子す 先芽極意別で 1 進さ た。

傍音革音先生 生きの をで生きの山 0 の中容彫る 踏かに は記さ 作? 朝云 也 己が 9 10 元に対している。 血も た サ が 底重動意 通空 1 0 牛宁 ダ かる V 島をは 出た 12 0 放き て を L. 穿は人ど石に如い 何か様き 0 を 4 嘘か 如是 て、 な < む X. 香製に、 \$ 鉄いかか 0 15 6 かっ 響ががあ し L あ るる。 な < 電がかか な 雜言 14. 先於 間。 な 0

を光装っであり屋生芸をあ 來<sup>t</sup> た 型で 日ひ 鳥からす ग्रे 様う 0 懷力 先法 疑りの 聞き た。 1 数 を要な な H 先法と 神子 6 カュ 事是 餌樓 北 が \$ 1 大荒學 0 0 分別 寒 は る たら を L tz 水 0 先生 なる 思想 鳥方 背がい た 中家 が フ 子の岡書館で な 7 15 晚艺 5 (7) ŋ だ L 7 で しから 出をン と鳥と 蝙舎 を V 2 と云ふ にあ 15 結算 見》 0 蝠り 庭はれ L は B U を゛ W を 悪を余よ た は 付け た 0 0 好す 0 は 們為 飼か 死し 話なが 木き 0 でん 燈事 は 書は る き 妙学を 0 10 あ は 0 の編覧 吏 な 3 背架の て 居<sup>を</sup> な 造物 那些 HE 核 主 0 鳥なが 成然に <u>ځ</u> 何な た。 L だと云ふ 事 0 b 放ぜ 習と た。 中家 種品 と答 製は 放烧 安あ 6 **\*** れ 何う 2 ま 0 開える が 凍; 反け ~ らが L た。 氣き る 倍 0 る。 飼影 好きか 君公 次えて た 持勢が 問之 0 何艺 15 だ 1 ま ŋ 此夕芸は L が 處こ かいいなった。 成程を云つ 先艺 0 L 死し 0 と云の ま 生は全見なる。 N た 此った 力> まに 6 L 二条の b 幸 た は

少きが 鋭きい だ以「 れ あ 太" 前き 1 時草 利 耳沙 46 6 奎 圣 暮 0 党を 傾然た 1+00 窓芸 が 思想 美 で た U 先法 出左 虚势 あ 近常 な 7 0 ζ. ٤ 鳴台 110 間か 世 动 40 李 擊 15 オユ 四当 ま d, が 00 以十 人的 來 4 6 是記は、 太》 1 は 清を 利 創語 2. L 先艺生 6 ば 1 0 沙沙 連たら 開會 カン 想言

から

た。 から 滴汽 た。 0 b 0 見る余さ 高なか ts 5 た。 华的 6 夫記か 果 え ち 45 L 樣多 夫花 物為 る は -遠往 7 熱き カン 珈门 0 いの話は 飲の ら影 琲片 菊さ v. v. が登 3. N Ł が D> 家い 0 E Zalis だ。 5 話法 カン --0 した。 0 中ない。中で、 なる情報 來た ٤ 珈了 は 格の 共気を 琲片 れ V 0) 11 15 B पिक्क ह Ŧ から 認整 物語技 に安倍君 飲のン か つ 0) W 0) ٤ 15 7 器中 5 だ。 鈴まる 鈴さ 點反 を ち 凡さ ぜ と二人で 搾品 0 0) 15 たされ て.つ 話 話 7 B 礼 0 でも飲え水を香製出で聞き料きにり を を た

た。 凡志 72 ٤ n 先だな Zi, 歌 演奏 0 先艺 5 創設 川に餘よ から 木凭 程度 花块 を 大程が 15 15 4 謝ねぎ 來きて な な 演奏 はま 15代は 先艺 會和 10 から E° 嫉心 7 え 75 福富 1 な 自じで 10 -C 分光 手でな あ あ のる。 1) 觸って た

K

あ

る

魔事

時つ

蝙舎

期語

初12

根权

を

Phil

負よ

0

7

何いれ

は

あ

は

0

だ

Ł

0

そ

0

煤ビ

烟冷

0

楽て

れ

希前

ŋ

彼は背

あのそら

求友亭の横町に居ら

1

7

ね

は又言葉を継ぎ足

30 ľ あ ŋ の兄から茶受話に聞いた 华. ま は此話を妻から聞い 衛系 念は一文も奪られずに 入らつしや 半兵衛さんは 裏の夏目さんには 頭 を ٢ 突つ 温等 情等 'n 0 0 を張り しまつ 澤安山 4. 6 妻には た ある から は又それを 通岸 して、 だ とい

處で髪を刈っ た新聞紙を放り出してすぐ挨拶を 小川に渡し た頃を見計らつて、此方か 前に立た 髪を刈つて貰つた事 見えな ٤ を丸で は 何うも何處か いふ氣がしてなら 私をし へ廻つて、鋏をちよきく鳴ら い金巾 知ら 床屋が見える。 0 の入つてくるの た橋があつて、其橋向 て、鏡の前に座を占 やらにして 中の幕で、 K がで食つ を下り がある。 あるの な 硝子戸の 0 私なな カン を見る 事是 0 ら話を持ち掛け で、 た。 0 のる窓、亭主 ると、手に持つ た 私は其床屋 5 それで彼が 奥が、 つ 0 間艾 た一度其 男に違 すぐ ば 独观 か L C 亡なく

ŋ

なりまし

髪を渡世としてゐた事が解 高新田石 郵便局の傍に店を持て、 の旦那などに B が解った。 今出 同整 やら 72 りま 散え

ď, へえ高田を 其高な 知つてる所ぢ 然気 田产 ٤ ر، چ 知し や御座 0 0 てる は 私の役兄なの 0) 力 せん。 6 始に だかか るら、ないと 德 徳さ

丁寧な方であ つて品屓 彼の言葉遣ひは 風にして下す 0 から た Z. き しんです 職人 10 しては 寧也 3

た調子で「ヘッ」と摩を揚 高田も死んだよ」と 7 旦那でした ね、 私がが L \$. V کے 事に。 彼就 何時頃御 は吃驚

ならな んで 7 彼乳 な ゐる に 75 0 す は そ 4 に、もう三 ね 旦那、 れから此死んだ從兄に就いて 位のものだらう つい昨日の 十年近くにもなるんですから 30 今<sup>lt</sup> 日<sup>a</sup> で二週 事とし ると にな 3 色々豊 op 思な早時はい る カ B え れ

> 6 ŋ 「え」御二 カン K あ たっ 0 な h て、 0 た時なん け 大變御盛 一階があ カ 行願寺 一階の ŋ カュ ま ある家だらう C 方々様 すの寺内へ御がれる へ御引越なす あすこ それから後 御与 祝物な

り古い事なので、お此質問は私にメ 0 あ る。 は にも答う 私もつ 6 れない かつた。 れて ま 實はな 0 餘空

ŋ

變はつ あの寺内も今ぢや大變變 人で、 たの れから 變的 い入つて見た事も のつて貴方、今ちや丸で待 用き が

た四角な軒燈の多いのを知つてね 屋中 合語 見える 「成程さら云へばで、つい亭主の 物を言 の角の細い小路の入口に、 私は肴町を通るたびに、 かりでさあ やら して見る程の道樂気も のいふ事には気が付ずにゐ ばた 袖なんて看板 其寺内は 起む た。然し其数 が 掲げら 通往 か るたた ŋ 0 力》

ふんです 一え」 澤山出 来ましたよ。 且为 となっや 那も 寺内 にた 御二 尤もも 知艺 の通じり 變なる 朝过 答び ならうと 3 0

# 中如抄

### 木十

姚志 較から此の が がまだ二人 許证問題 背私の とも 嫁か 家記 づ ~ カ> 泥岩 ず 棒。 0 る 入法 た時じ 0 た 分分 時等 0 0 事

前後に當るの あ ふ荒々 カン い言葉の 0 年代にする のう流は、 行 何答 3 L 9 たや動えの 多た シ分れたし L ٤ 4 カン 佐さの建築 뗈 な れ 0 Ł. 0 る

古に、歴 手を 明恵ま 8 いぐら あ るるなと 洗き 根和 を壓しい を其處に立ち が す 方がたが 番号 付ける様ない 25 に、暦戸を 5 たあ 75 赤かっ 0 いら 姚喜 とで、今目前 2 の勝るく っながら から ちに、すぐ で、夜よ の場け 中爱 見えた。 で立っていた。狭い 考へがんが で 、潛戶を対 た 見みた 0 姚紫 0 てお 起海 不が続い 中族 ある は思し きた る 思さ 0 陽は後空 な

私なっと

0

此が

0

ま

す

れ に映る

其対像は何時で

眼的 額は

0

危き大型 害だ人な

<

居って

吳

7

す

れ

家言

¥,

0,)

10

して

は

加益

な

軍用が

元金を借った

せと

るか

姿がた

あるから、

其が

に立た

父に迫い

1

た。

父はな い、其代りに

٤

断なっ

た。然か

泥が

は 7

却祭

L

は

既ま

描系で 事是 る は一寸困難 た 奴等 盛 ŋ 0) 0 彼 あ 女 くを、 胸 0 5 ち

たいないのできる。 像する女で たい是等を総合 0 眼り そ オレ 港等 カン 5 7 る い皮膚、 L \$6 澤流 -5 、其場合に於るといふ優しい名 ٤ 小きさ 人となる より 於なる。大意 17 れ . E いた明時 0) 姿を私を 想きはし 脸音

を親発 た。 姚忠中东 た。 あ V B 彼れる。 い潛戶 少時立 は カュ L 驚き それで かす ら からとする 等は、他を殺める から 燈 いて身を後 世提 灯を提 うると火事で 四角だに -) 大勢家 彼女は たはかんが 人数は 切りつ 途端だ 促げた男が 思智 ぢ 0 る たし た潛戶 やな 中へ入つて來 退い C て 為な 切き るた彼女のま K 6 のなるの中ない 4. カ> -水を て又切り 八 かと 7 人怎 披言なき 其のひま 光ぷる 0 ٤ 0 すら の頭に 放身 カン た 0 はな 聞きの を ま 開け 覆が出 ださら 4 モガニ が た。 闇か 起き此る時事 カュ 小喜 て外京 か た。

今をもともの 話であ てねる 並を無ずて 却奈 事是 \$ ~~ を 承 肽だ 知ち あ 日的 ٠٤٠ 0 0) 0 カ る。 中意 彼等は 中加 女祭 も造つ だと 其處で な とう に寝て そ 泥塔が 10 だ」と 力》 は れで 0 7 金茅 0 Ħ. から 額 一大つて、 御物 7 弘 + 出 何ない た母は 化 却先 - 雨雪 から 動き 今角と 7 舞な 一々節ら あ カン 行った ば カ> が れて來た ま な 0 0 父は カコ リクな過ぎなかった。 3 小二 貴方 ŋ 5 はあ V١ 倉屋 あ とで、 と思告した。 を比 0 彼等なな たと ぎる Ŋ ٠٤٠ 0,) 係計な 力。 と思った精 3 酒药 隠か

際知る 15 \$ a にそ は 程題 そ 0 0 れぎり 事定 7 どれ 0 別意 、其中 が あ た が 來な 0 \$ も出來ず、又黑裝束ない。 切清 て以来、 組分 6. K 0 で、 T 私なの あるはら 私なっと 方法を講 家公 生は カュ 不を着 は 九芸 柱 で す ただりが、 を 分割 切 b 75

を泥棒にす は あ だ」と 25 泥炭な くる 金数 る は 云っ Ho が あ 出であ から 0 ŋ へて 7 ま カ> た小 賞はめ 도 는 는 世 3 ŋ 倉屋屋 時等 傷が た 0 1 断る 3 7 此る 5 0 は、 华龙~ 度能 < 家言 だ は 拔掌 德泽 大變 身の となく 共る 3 先手で 棒ぎ 統量 統 州飞 0 1) ŋ が 來會 頭 好い 0) t, 7 好い んな た。 ょ K V V VI は 家宝七章

さら

0

あり

で

内

造

0

が

秧業 右望 其る

4.

10

軒は

坂を主

側 町内

見える

傳兵で

りが種が

などは

た。

所言

口色 つであ

何い 時つ て 年でで \$ 5 の事 になりますよ。 造

あ

2.5

洒彩屋

もあつた。

尤当も

を 討<sup>う</sup>

0 たけ

時に、

、此處

立たち

る

かつ

ども、明部の

所に行きま 死し 鹽で ある人だつ 亡亡くなっ 7 ね。 たも れ んで 間ま す。 もなくで カ> 旦那が領事 ら、彼地 した、 地

析事に を 見る舞

7

ある

いいい

撃の

話を子供の時分 つたといふ履歴

私なしは 命かつ 7 荷さ 自也 子ス 日分とあ 戶艺 0 175 の床屋の亭主女の中に坐つて、まだ死れ 0) 坐書 まだ死なず 所がりつの

手 0

で下手だっ は たこと

カュ となく

宅の だか

玄陽

カン

あまると

一世で

長いた

何符

度

聞き

V

から

な

かった。

能く でも

聞こえたの

-0 る

あ

行

カン B

うとす

といふ意い 子び條 Ŧi. U 其で な 心味なの 馬場では 質小さな宿場 0 は 力》 分から 場下 だか たとは高田 いいい 設まし 0 江戸繪 邊鄙な 町書 住す 2 0 办 あ 問題で見て、 馬場の ある 隅まの 思想 0 は がた 12 虚さ しく見え 町書 下是 カン 电、朱海 にあ とは 563 40. あ 位 0 る 四 云い た どに、私はよくい 包みなが

陸がで

はとうく「旅な

0

何小

間等

ま

に身を靠たせ 聴かねでも

なく、

ほ

h

やり

于

唐清本

加子の籠

Sp

何處

72

カン

0

を、罵し

る

やら

きなが

いら、ろ

御物

北意 、恍惚とし

んの

近江で暦は 場は、も ふ文句を 何だ問うで屋や 此外には 軒兒 0 あつ 土世 太郎 間を 棒屋 た。 時 0 父 私なし さんと が 0 根如 L 射なあっ 呼上 0 八幡城 下是 \$ に聞ひ でお 親 類 は 0 それ 其意の 他太常 きに 寄った所 から 郎多 15 北人 鍛冶屋 さん

丸で解らなか 力から壁えて 佇立んで か覧えて ٤, た。私は子 る敷石 衣 御答 共衞が高田 も此方は倉法 私の家の土 30 其法性リ 安兵 72 て、耕酒を飲 御北さんの あっ た事と ひを聴くでも 0 を、麗 共衞が 春の日の午過な た が、つ り娘の御北さん 上 け 田の馬場で から 供だから上 からを着け 0) れ 造 あ に立って、 など 一般言 ひ カン 1) 5ぞ其所 摩が其 ではな の自身を な もなっと は んで 光に とた 其が御 敵等 行 0 た 高い臺の上に腰を掛 撃った。げ。 ねる大勢に 去さら んじだの 儘 師しら -7 -る 3 が、 に呼ば 6. が、纏まつた記 ، ئە あ 0 んだとか聞 贞志 夫等の節太の び上 騒ぎの < 下是 -) オレ どと降を た。 息は から る みんな他太郎さん 1 の顔を見渡す光景 げ カシ 0 のあった事も やつちゃ 一に腰を掛け を見てゐる れんだの 往宫 るうちに、 11 る。 又二十 來で行き會ふ時 たが、交際 憶だは it 此仙太 手で る位は 11 本党 なって、 ٤ 今頭 も人間 2 いふ符か j 0 郎等 三十 と成る どし & 大や立と オレ 間紫 0 から の何点 spe より 勇な 000 方を向む 柄に 茄加 微意 档 死 调 ま

かは 處に

太左

\$

残つ

\$2 0)

0

生

き

る

٤

登えて

は 0 一人娘

が講繹しかった

き

と、丸で疎濶

い御天氣

を転変を

好心

で下

V

京は暖の論え都に簾むあ 竹诗 が どん 0 から 0 な田金 7 6 0 曲点 de de 其豆腐り 合へ 面炎 行つ 0 7 行って 掩信 平的 赤部町 屋中 11 -には 門堂 程等 FI & 沦为 油から あり を 燈 ij る だ 礼 が 0 で、 ち な豆腐 門兒 染み 下げ 中容 0 其豆腐り 後言 村中 は 寺高 水鸡 は 屋や から 無也

do.

手で

度に

を

が餘程面白か

の旦気が ら下つてねたの 0 たも んでさあ。 真向 でしたらう 家中 0 東京 私。 家の御神燈のぶ 丁度そらず 高家 HYE

敵を合はせるのい向なの 私家 なの 其東家を す 阿智 方法 ば 挨拶をし ・覺えてね かも 0 が出入りの た。 合ふ is 從と 位 の度に、 0 宅 0

に夏り飛ばすといふ悪い癖 まだ庄さんと 其为 れてねた た間暴をは てねた。 0 いが見の家に 刀劍類を盗み出しては、 なかつたけ に轉がり込んでゐたの かも はいた結果 いいい、 兄は大の放蕩 知 は、私の れない ども、今考へると、或はさ 是記も 果し と思ぶ 私ない 一番日 が も ばらく家を追ひ出 あ そ 母方の從兄に當 ま見の外に、 か、其時 0 0 た。 で の見がごろご れ を二 よく宅の 0 足元 が何で 私だに

司し

度とする から一とか何とか云つて、女を呼から一とか何とか云って、女を呼 る。 に、連中 御愛嬌に遊びに來る。 藝者の方でも は すなられば出で、 書は 、暇だから、三度に , 0 好い た風雪 U の調子で せよう 弘 あ

等りば 6 P 7 な意恥屋で通つて あ 私 なけ すの人々 つつた。 \* ラ かりねた。 ン は其頃 何だにも れ プを 々と一所に、 ば ならな した事が それでも 云はずに默つて 主 だ十 20 4. 其藝者屋へ たので、 ので、 あ -[: るる。 私はけ 八 だっ は何かの拍子で、此 松 負けたものは 隅まの たらう、 そんな は人の 遊びに行って、 方に引込んで 所に 其上大變 買った壽 居合き 何か奢 L 所に、芝の山内の樹工場へ行つたら、書處でしょうだ。 いったいない かんしか あいま うだい いったいない かんしゅう きんしゅう きんしゅう きんしゅう

達人と一

小遣ひさ 袴ま たトラン 其時吹松と 0 0 此女は其時眼此女は其時眼 兄に連 胜 や菓子を大分食った。 を 一週間気 穿はい さんも プをしませら」と云つた。私は小倉の れられて同じ他へ ほど經つてから、 無なか も席に居合はい いふ若い藝者が 四角張 0 0 服器 7 20 て話が大分はずんだ。 た 遊びに 私行 私の顔を見て、「 が か、懐中には は 又きたの 行つ たら、 0 らくら 玄 例れ

な 其後私は「お作が好い御客に引か た二年 一般を擦 0

時になる 此女の事を突松と云はないいふ・職を、従兄の家で聞い 呼よん ららと 心の内でもうお でお た 0 0 あり る。 作に合ふ 私と は で、 小機會も その話を聞き 常品に 從兄の 作が 來ないだ 家で 作贷 6

を急に 藝者屋の 旦那と つたりお て、 彼女は 思ひ出た は床屋の夢主 いいい 名な 作に川會つた。 000 もう品の好い奥様に の奥に潜んで た 0) C. あ, 此方の書生姿に引き易 るる是丈の古 變物 25

と私は亭主に聞 あすこに居たお 作 いた Ł ١, ښ 女を知っ てる 力。

さらか 知っつ てる所か、

ij

رم

私

の姪でさあ

それ は で 驚いた。 今何處に るる

お作は亡くなり は又驚 ま l. z) » 旦だが

勝手な出放題を並

べて

ねると、

時々向らの

藝され

癡そべつたり、

線之 側部

、腰を掛け、

たり

Ĺ

3.

連奖

いつでも

つ所に落ち合つて

らくしてね

れたりする。

それを又待ち受けていもゐる如

V

ひく

綺麗な襦袢の袖でし

きり

0

竹格等し

の窓から、

今日

はな

どと摩を掛け

其時眼を病んででも

おた

0

だらう、斯 に薄赤く

私が持つてる

から

何い時で

(282)

高な子にき、規
を
多の 記章 ま 生い た 3 0 る あ 句く る 5 を 作? ち E 0 た 0 牛坊 は 鐘 質ら ٤ 並管 はま 此らんで

## に原本二十二

ねる は カン 0 んな派出 0 私なし 様子を を 15 7 關於 な春 V L る す 聽。此是 る。 る 間が 2 i 私 夢 4. る。 を た時等 0) L 0 op ち だ 記書 た 5 には カ> 部 0 憶 心語 な 姚莲 B Ł 達 が あ 4 カン 芝居 に海洋 き変 つ た なる た 0 7 ら寒 に行い 斯》 0 7 0 L カン あ 拔的 そ

車片 か 0) 其である 観音様も な夜 ら、 3. 0 0 芝居小屋は 抵 0 起物 0 用等 心心 3 て支度 で 朝空 は は 事を 13 3 め 高新田 を か 下げ な L 0 猿若町 男先 き着っ の馬ば たら が 場ば 办 貯き 途と L 度と मुंग्डू 15 供言 から 下たあ 物で対意 Zi, 0 を -3. た。 淺東電影 だと は だ 行 3

出て、 乗る た 心 筑? 6 を 6 あ B 船落 ŋ 私を行き 0) ろ 柳 11 あり 0 彼就 つら 水学 砲は 横き 町言 像よた 期き屋や 楊章 場は 根和

顧。時じて の間は其そ 種族に 處こ だら 御物 茶ちゃ 制度 15 水等 な ŋ 想像 を を 置 を 通差 か n す な げ 越亡 0 か る L 部に行 0 7 カン 柳等 橋とき 其る 3 彼かれら 0 カン な 0 から が 道等 0 れ 猫な 事業 だ 0 ほ は 更明 カン 決步行 ら、

飾り 限能れて なの ئ، ħ け大震の なり 行师 姚澄 7 れ 力。 て 川龍 いいい 発達は其處か 3 6 T 派はが、出で一 今に至ら 漸 HE. 6 3 設まけ た。 あ た く設け 般党 0 を 船岩 0 たった。 是記は 有明 は、 好る 0 0 眼的 席書と 6 to 流系 ひ人達が、 彼ない 0 上か によく 樓 席當 の残に消け れ 4. 加に着しべ を て芝居 0 Š. 道道 が装ない 渡る 0 は 以から つて 便产 7 利的 五多 ŋ た 心 す 手で 類な 妻 0 なり、 E 屋中 0) 印上間 上間に髪ない を 入い だ 送ら 通道 北 た

かの語に上京 15 樂 見楽だ 來る。 暮れる 尼心 升 15 のか に被 間をら お す 遊室 を 0 を れ びに たの る ば買か は ٤ 最近の意 役者に V が対達 だら 入いら 屓 賞書 アをと 0 は 隨っ でなっている。 此の語 0 後き さら ريعي た 新党 0 に跟っ 部个 ま L で る 屋" 6. 模も 男等 其見祭 様です Ł 行 0) つて 田た あり 田之助とる着物 は 何ど が 扇光ナ 彼かれら 5 金数

要多 15 心 は 元 4, をか 同意 が 揚ぎる か又提 近き 灯艺 漕 を點 展

> 位に H る -迎 は 等心 な 行中 る 10 瀬の だら < 它的 芝居りう。 着く を だ 力。 る 5 は 夜点 4:0 0 時七 出言 來 計は 夜华 -f-汽车 で 持か時じ あ

る。 が 自じ斯二 何芒 TS h 分だ な難 氣 で記 ds. かい 下に町番が 1 魔か ts 起き 話 0 0 智 を 裕ら 事 聞き な カン < が野家か 知し 6 んと 私 0 tiù を語 果妹 C ら そ 礼 た な れ

馴染の女にあったが、 足が Ł る 6 .合意 酸かか 45 0 0 解な ださ たと 上恋 た。 を 尤きらな 75 稱法も 85 番ばら 2 弘 な 0 私ない 私ない な が I'm, カン な 來る 24 つて 0 Ci H カシ 25 0) に著る 兄さ んな たとか あ 0 關沙 0 知つ れ 縮いる 米文で 時 家公 など ば して も持分で 共元 る。 な 清雪 分に は、 聞き 3 家 積夜 揚 私ない 私ない 5 分龙 4. な る 其な رجو た。 10 父は、 田道地 私には、何 思言 家 名なは 刺导 を現り 米 町内东 家を 記書 一中節を一 主地な 股等 t から 办》 と、大学 扶污 今生 7 あ いふ町人 0 式豪を 造 んで、玄関々々 0 る 智言 の爺が 食 0 を 派 15 0 産空 始 け 其ぞ 加さん つて 出言 には ŋ た 終し 處 ŋ ts 聞きる 不為 付書

音を吹き耳ざ其言も は、何い 0) 時? あ る る Ci 朝東 に H 20 カン B 私でかか 通岸 小岩 0 ŋ 仰部 Ĕ カン 心に とに 勤る 6 4 は 0 鉦 のくて 0 の音は、 見え 分が 冷品 たいます 西世 秋季 開始 今で カン 或意物 ら 0 ずの本語 を叩た 0

返れ議を出た憶を人とはる。さずに答る夢 を 屋や ye を見る奇さ Ö 0 け 隣に寄 5 可異な感じに 密がないと る 張は ま なだ豊富 0 遠岸 .... 打った 軒だ 25 V 私に あ なし 0 が、 こんな場ば の過去 た な がら、 そ 0 去を を 振り思い 末まに 記書

着時で たが 自己 勝亭の 突暗 憶を 9 主きを ま 6 け 草ぎ を 0 に赤。 者の 3. 力。 何浩 N 4 O 許ら 3 0 口名 ٤ n カン は 判划 た当 15 6 0 から 近は 上沒 よく 大きな 3. 高家 娘 **\$6** 表を カン な が た 0) 0 さ を歩いてきながら あ た だつ が を貰き 0 て、其るいてる が た つだ

カン

0

から

ま

6

し

V

~

ap

5

なら 藪?

な カュ

つた。

3

は

買な田なり

買なを

物為通信

大抵神樂が大抵神樂が

路管

٤

カン

IJ は

拔が

又是は、

長原何と

5

7

2

40

2

るに

6 開き V 見みる 此がと は fif & 處 カン [H] < 役等 所是 0 書記

當等此る席\* 家い を て 0 だと Ł な た **水**公 此意かい 笔 聞き から 0 L た 其上客 の揃え 0) だ は きに 0 野先に 屋中 南於 歩き 頃 カン 家は HE K が ふ いて 0 來る 戯り 掛か よ な 何 = 1) かけまだ。 0 來る 3 け で 處 の時分にであった 頭数數 N 7 から カン なに ら見れば大い 海ネる 赵 V あ 維統 0) は なれば大事業 1 وطهد た。 0 ¥. 何い 造家 た 看 がでま 出言 あり 時? を貨 カュ 不 る な ら寄席 知ら から 煎し まり つって 議等 講会 1 ---料師 な -Eî. E, 4. 樣% 事是 が、何であ Ě\* カン 、名な講覧 歌 HIE 遊る 來き は 其で、仕 15 る。 カン 0) 低 見先 -)

私公 る、途 なっ が カン にといい 其言 和社 今ばで 7 落時時 切り込むれて 暗語家の が分析数 は 混雑ぎ む むのないでは、 TI 造 力》 V 5 ~ る らなる 人が町を 講響が数はつ 0 よく で 光 TS 分別 る。 ざ 0 た 員まの な 主 似如 町書 す カン もう 一種な文句 っえと カュ 大荒と HI E 野福 1) え は 返れ花芸夢は 後至 た 道上日でも より る る 和がなか 見み其方染し あ 4. 2

魁兒

大空が曇った。 出色 る 例告 な 道堂 たや ×. 0 な L 欠零 どに 5 許野町 L た を -C. と、迷惑 出 痛污 0 あ ٤ かい ¥. 治治疗た 11: i. 様金も 心心 あ TI 要き 0) 火ひか 0) 馴な ti. 0) 0

間と云ったらな竹藪で塞いな竹藪で塞い HB の 上と t 駄汽 込 3 15 0 手で たら、 75 た あ 上 0 0 ŋ V なく だら で 10 を 20 2 極電 並為 ろ 日岩 0 V た 0 0 : F1: 5 20 H だ b 大方 町家 た。 t, か op 抱か 5 隙 0) 行 理ら 間ま Z. \$ 7 4 HO あ す カン Ope 0 5 B 5 < 0) Ž. 75 日的 た K 思なっ 主 私なし 和 を ક 7. 吃きって、 蔣 0 た 40 融品 は む 頭索 非心 刻で時じき 雨喜

膳飯屋 んで行物来記 思なして 原主 えて、 位第一不 さら 出だ b あ す。 使分 76 矢張町 L あ 0 オレ 其代のないはない TI 出左 7 た づ 所言 Ë ٤ 其意 眼的 て、 上之 カン 曲素 斯かに de de 0) 古家い 火むと す B 15 5 な我人 角型 浮う オレ 水 が夕春 た有質に 15 事。 力> 高かい 度! HIE -0 あ 梯片は 0) 香味る 刻 來き 佐き あ 刑处 た 古が如う が立たた 小意 に触り煙を さな を くって 共富能允 0

ねた。

いふのは今の高等商業學校

番目の兄は、まだ南校へ通

そりや日本語で間に合

ひます

異人だっ

近頃は日本語が解りますも

高かつた。子供の時分本町の鰯屋へ奉公に行家 てゐたが、是はまだ盆さんよりは社會的地位が 家を潰しても は郵便脚夫であつた。益さんの弟の庄さんも、 連れて行くと云つたのを斷つたの つてねた時、 益さんが何 解らない。 私の所へ轉がり込んで食客になつ 渡の西洋人が可愛がつて、外國へ うしてそんなに言落たものか私 しろ私 の知つてゐる益さん が、今考へる ~

ねて來た。 の奥迄煎餅の袋などを手土産に持つて、よく訪なとをまただ。 の父に敬意を表するため、月に一遍位は、牛込のちょうないのから、つきないのでは、 ら、其縁故で、益さんは弟に會ふため、又私 二人とも私の母方の從兄に當る男だつたかったり、からしはかにしいる。

してゐた。

たかつて「節ると承知しないぞ」などと威 益さんは其時何でも芝の外れ んでわたらしいので、宅へ 世帯を持つて、一人暮し たまに歸らうとすると、 來ると能く泊つて か、又は品川近 石氣な生活を 兄達が寄つて

位づく讀んで、それからそれを机の上へ伏せて、 今日の大學へ還入る組織になってゐたものらし 位置にあつて、そとを卒業すると、開成學校即ちぬる 日の内で今讀んだ通りを語誦するのであ ードリッチの英國史と かつた。彼等は夜になると、玄陽に側の机を並 其下讀が濟むと、股々益さんが必要になつて て、明日の下讀みをする。下讀みと云つた所 今の書生の遺るの とは大分違ってゐた。グ 30 で

來る。庄さんも何時の間にか其處へ煎を出す。 るだらら になって、益さんに調戲ひ始める。 6 益さん、西洋人の所へ手紙を配達する 番目の兄も、機嫌の好い時は、わざくと奥かける。 玄闘を出張つて來る。さらしてみばくれませば んな一 事も 所と あ

御二

ん、持つて行きますよ 「そりや前賣だから厭だって仕方があり 玄 世

ません」 然 益さんは英語が出來るのかね 英語が出來る do ならない 郵便 しっと る位なら カン 何とか大きな摩を出さなくつ 斯んな真似を ちやる

> るが よろし ふひますとも。 へえ」、 い有難うと、 向でも 何とか云ふ ち IJ やんと日本語で挨拶をす 0 奥さんなんか 0 かね

です

うと一貫方よろしい」を已めにしてしまふ。す ると今度は「ちや盆さん、野中の一本杉を遣つて 訊いては、何時迄も笑ひの種にしようと巧らん て云ふんだつて、其奥さんは」と何遍も一つ事を て、どつと笑ふのである。 覧よと誰かが云ひ かいる。益さんも仕舞には苦笑ひをして、 みんなは盆季 さんを 此一 出档 處迄おびき出 それから父益さん

やあ de りま れつたつて、 左右お いそれと遣れるも

0 所迄参 まあ好いから、 参りますと・・・ 御 造" IJ ょ。 愈く野の 中京 0 本方

釋か人情 噺の一節がやないか かずにしまった。今考へ くなつた。大方死んだの とうくなさんの野中の 私の成人する頃には益さん 益さんは大でもにやく 筈である。 は知らない。 だらう。 ると、それ 本だと して應じ 然 んももう宅 生きてる 死んだにして 11 何でも湯のを聴き

でもまだ畳えてゐ 灯艺 など が 並在 んで 懸加 け 7 あ 0 た 背 なら、

が あ 漂沒 が Oi 是就は つて、 知 住す 0 節つて 私のかとし で る る 時つ 生皇 る 來た 近所に れ 間はに け た 時に れ 所き ども z)× 根来の は、其喜久井町 だ 人 私だい から、 11:00 が家を出て 方迄延 外家の人と び が ょ 四季

厭

は 獨なり 2 穴處で は 坐つて、頬杖を突い た所爲か、 YI2 喜久井町 ę, を自由 戶四 0 たと云つ ばらく 深刻 に與へ 4 の四字に に遊ば つと 此町の で ٠, 後に はせて置く B 日と 何穿 た儘流 私なし 名は 吳れ で が な は、多分存在 始める 東京 多 0 過至 私でし 7 ŋ あ な から と出金 4. れ 15 事 に改定 時々私の を下る船の ŋ 父き 然か 聞き が がらら まつ して し書流 き 0 CA 年沙代: たなな 出が慣な た 25 す

> るだって なり 話答 した彼の虚祭心をな自由も利いたか 残っつ な は、父自 ıĽ, 持は疾く は 身为 る。 ~) ٠٤. 0 役を勤めて 父は かも 日全 を、 は名党 から 消え去つ 今になって考が 知 オレ 聽 L 4. な が ろ今で なく 6 た が、 0) ので、 な 2> それを冷 7 又たは 或意 て見る 私なの 3, したく 11 他 ŋ 114

時でに

ねる。 でも で話場 久、姓芸井の 前先 定非共登られています。 を 役に立つて 夏日と 一町程有名に まだ其上に 然がし た たら、 から、 75 此る いふ名を付け 間、或人が來て、 け 夏なり 3 れ 15 ならず る ٤ ば 176 坂荒 なら 0) 宅交 72> よると ٤ K 0 Z. V た。 な 前き 見たの ، ئى 6. 知し カン 父の 不幸 長額 オレ 0) 不幸に ら があ 地ち 城京 4. な 南京 関う 坂ま 一付け して是は C. 一行く時に 此邊 た名がな たと 7 自じ 残 分が 云つ 0 名な 0

だ生き残っ 前 た。 で から は 早稲地は 私ないがら あ 家を 何年振り 其時表から二 0 たか、 時 早稲世 り過ぎて 問だに 月的で 人なさ なる ī 歸つて來た 振で だら の古瓦が少 力 ま 偶然私の 7 L 50 た 私は今の か 0 思想 又遠足の 見えた 舊家か たな 東京 住居に移 0 ŋ 節へり を周 横と 0 うつ E でま 出。 路智 3

だ一気に

戸を使ぶ

つ

て、喜久井町

L

たと

\$. 75

5

6

私なしは

又其門

前光

を通言

7

٤

0

私党

は

ま

考於

0

は

か

は

私ない

家公

定紋が井桁に菊なの

で

大流

ち V

0

然し其痕迹は 見<sup>み</sup>た 當って 看就板 見み た。 明曾 んた。 外た かつた。 から i ラグある 根來の茶島と 25 から 3 うて は何處にも發見する 0 でだらう 然かし 覗き カシ 門をに 共處は 外与 竹襲を 私ない i は れて 推測 思な 何穷 Cet ねる だ を立ち は \* カン 明明に 0 朓东 カン 早稲田田圃が ない下宿屋の が do な 出電 0 た そ 見當 郊な カン な 23 20 ~ は

私なし が過去 好い は 0 は にと思っ i) 浸がい 茫然 のうち とし 0 如是 C 、に存信 行う L た。 L が崩っ ねる 何な 内故私に だら 0) うう。 文篇

7

しただっ 宿屋が 庭木が 來さて T なく 0 起させたが、 家公 時」は力であった。 0 、枝を刈か は綺麗 建てら 少しし た。 は、 質量\* 何處 に取り ij 何氣なく其虚 或意 れつ 7 ぬか見聞 ま あ 0 壊さ れて、 前共 0 1 此松の事で た。 あ 15 去等 疎ら 0 た。 発えど 處 て、其あ あ 私だが を る な関を 本の松は、 其のない 時が は やう ŋ 本の 高級 を な心持を かっ 兒 には質をも 月夜 きる E 0 0,> 新た 方特 見る影響 様に たら な 出言 カン

其來る所は、私の く事が出來惡かつた。私は重に自分の方から を賣る松さんの許であった。 てゐた。 道程の近くない私の所からは、毎日會ひに行達の んは當時中町の叔父さんの宅にゐたの 掛けないで、 やんといふ仲の好い友達 吃度向うから來るに極つてゐた。 いち 喜い やんはいくら私が行かないで の家の長屋を借りて、 ち Ope んの來るのを宅で待つ 上があつ さらして 紅なや ち 筆を 喜

り、松さんの好に會ひに來る 話であるが、此喜いちや でしまつたの は、昔銀座の役人か何かをしてゐた時、 譯さへも知らずにゐた。 て喜いちゃんが何故松さんの所へ來るのか、其 た。恐らく訊いて見た事もなかつたらう。從つ 喜いちゃんには父母がない様だつたが、 には、それが一向不思議とも思はれなか いふ嫌疑を受けて、入牢した儘死ん 喜いちゃんを先夫の家 だといふ。 是はずつ それであとに取り残さ 來る んの御父さんといふの だから、 0 つと終で聞 は へ置いたな ŋ 喜いちゃ 前の話 子ば

ら、別段變な感じも起さなかつた位だから、何にも知らない私は、此事情を聞いた時で使いた時で

は薩張りか して見せた。 解りもし 性質ではなかつ んは、 を引つ繰返して見てゐた。 から、其書物を受け取つて、無意味に其處此處 漢文で綴つてあった様に思ふ。私は喜いちゃん を駆けて、私を驚かす事が多かつた。 面白岩 に上り込んで、懐から二册つどきの書物を出まる日私の部屋同様になつてゐる玄關 べてくるのか、能く六づかしい漢籍の名前など などを考へた事はたいの 喜いちゃんも私も漢學が好きだつたの いちやんと巫山戲廻つて遊ぶ頃 がつた。彼は何處から聴いてくるの それを知つ 解らなかつたのである。然し喜いちや ない癖に、能く文章の議論などをし それは確に寫本であつた。 てる かなど、露骨な事をい 實は何が何だか私に 一度もなかつた。 に、彼れ 0 L 境 かも 3. 7 遇 記憶してゐるが、

な それを賣りたい 太田南畝つて一體何だい」 私は太田南畝といふ人を 是は太田南畝の自 かつた。然し喜いちゃんにさら云はれて見る 蜀山人の事さ。有名な蜀山人さ でなれば蜀山人といふ名前さへ 買って遣らないか」 ٤ 筆なんだが 3. 0 6 君家に 知らな ね。 見せに來たん 僕の友達が か まだ知ら ~つた。 だ

「五十銭に 賣たいと云ふん だがね。 何うだら「若干なら賣るのかい」と訊いて見た。と、何だか貴 重の書物らしい氣がした。

6, 私は其夜南畝券言 損はしないのだらうと 立てた。私には 受取つて置いて、又しきりに其本の效能を述べ 遣 「二十五錢 0 5 喜さい 私は考 IJ それぢや が上策だと思ひついた。 それ程嬉しくもなかつたけれども、 ちやんは へた。さらして何 なら買っても 十五錢でも構はないから、 歩う 無論其書物が解らないのだか 不少 いふ女の滿足はあつた。 V. 好い たしかそんな名前だと 0 私 しろ質切つて見る から二十五 何しろ 錢

### 「原本三十二」

それを机の上に載せて寐た。

「君昨日買つて貰つた本の事だがね」を言う。 なりになると、喜いちゃんが又ぶらりと造つなた。

私は雨親 する 折々は 私をとう 0 は 繰り返され の晩年になっ 面目な だ時、日はこん ٤ 7 云つ て出き たと 來た な カ> 年歯をし /所謂末ップ 話がが

残っ は 私が生れ落ち まつ てゐる筈がない 其為ばかり 里と 6 と間ま To . 具の け V١ れ ٠٤٠ ある B ども、 のは、 な ま 3 を渡世 無論私の記憶 V 成したの が、 私を里に遭つ 私なしの ic 後聞いて L てねた 兩親

中に入れい でも 0) れてゐたのである。 私は其道具屋の 序に其處を通 いに父から叱ら 一晩中泣き續けに泣 何時頃其里 たの られて、毎晩四谷の大通 は其夜どうし だらら、 であつたら IJ 掛っつ 我樂多と一所に、 上から取り それを或晩私 れたさら た時見付け て 入れて宅へ 反き B た 寝付っ -0 ٤ 1) カン の対が何 0 小きさ かず 夜店登 42 可衷想 څ۔ 連つ 知ら K 0 に曝ぎ 笊る で 机 ٤ 0 -カン

> 5 ぎり

7

其か

嬉え た

F 0

は

事實を教へて吳

れ L

た カッ

力。 つ

0)

嬉れ

3

くだつ

が、心の中では大變

嬉れ

は

さで

ζ

T

、單に

下女芸

が

私に親切り

だった そ

0

嬉れ は

しさ な

6

あ

0

不思議にも

も私は

程是

家かが 養家に妙なごた 戻る様な仕 儀とな 0 が 起き た め 再汽 U

度じつ

彼等を御爺さん 跡で が な IJ 可能父母とのみ思つてゐた。 港草からな 澄 變元 カ> ったとは気がい ました顔を 0 と考へたも た。向でも 生込へ選された 私 2付かずに、自分の兩親をもと通 、御婆さんと呼んで毫も 念に今迄の 0 2 か、 私だ 智慣 さらし にさら は、 を 呼ばれ て相続 生記 である れ 變らず 松药 8 た 家言 なが る 0 ま

為だの、 らは寧ろ 込みなって 1112 変がら 私は普通 かつ 移さ 頭藍 著るしく外へ た。 た為だの、人しく兩親に遠 奇階に 色々の原因は に れ さらして其嬉 残つてゐる。それ な た 0) かった。 常時時 末ッ子の 取扱が の私に 现意 から 是社は は つやうに決り 來で れ しさ 私なない たといふ 、何故か が離れ だの る た。 して 性質が さか 0) 記憶がまだ か非常に嬉なから牛 II B とく 两等 が素す つてねた 豼 る に父か 不能 カン 付く b

馬は位象に 或を斯 う。 込んで、何の位の月日を空 施なか それ な事を を訊き 私は、本當の兩親 があ D> れ ると丸ま 0 工に暮ら 分別 を 希婆と な L が、 た 弘 0) 何党 0 2 だら 思意 で U.

> 嬉れ から

、 思 つ

た下女のな

名も

顔も丸で忘れて

主

た。

覺えてゐる

はたど

共気など

0)

親太

النا

あ L

小き 私だが さな軽を出し 7 とり座敷に寐て しきり 10 私ない ると、 名を 呼ぶ が対 \$ 0 6

は物心さ

0

< 四ち

九歳迄其處で

成也

長

た

が

,

は

0 0

つ

の酸であつたやらに

思なった

は

ぢき

養子に遺

5

た。

それ

た

カン

ずりり 耳がいます 真いい 際気で 5 ると の唯凝 あ をする あ 開言 なの ٤ が付か る事に気が付い 6. で、離結 私 てゐるう L やらに 7 は 先だぎの なかか かい 然気 か其處に い歩う 0 ち 平, E 眼的 た。 蹲って 心事丈を開 けれ を 3. 下げ オレ 踞つ 0 が私の家の下女の 女は暗い中で私に ども私は子供 C ま 7 あ 25 る。 7= 4. てる が のかっちょう 0 周のたり た。 だ す

此方の なの から、 やる 0 も話はし 貴君が 私 て二人で話してゐら で 方常は、 3 宅が好き そ 、よ。 其時たど一能にも云は 御招 ち 神爺さん御 と貴君に教 本當はあなたの Sp 不計 先きり な 可せんよ。よござんずか んだらら、 ね 婆さんだと思つ 大方をの へて上 L 0 御父さんと御 妙等 なも げ 0 ないよ」と云つ 所為で るんですよ。 私 0 だない、 T おら が あんなに 母さん 聞かい ι

私心 が なまだ小り 学校に行った 0 7 ねた 時也 所がに、 茶 問意だ

が 箱は

價彩

な

北

0

ち

-6

22

が

7

果结

生的

此方の

儘等 0

松布

る

が

丸まの

知し

る

大抵

私には死し

0

ま

共活

様う

于广

を

ま

其方

15

は

其が時

時 5

分

喜ば

中

ع

男智

で対形

0

で、

ま

訓読

0

0

好は馬は様常か場ばに ると響ろ き 0 下には 6 n 不思議を開党 6 は る Ē 15 常時 0 て、何う 私行 0 あ 25 0 た家へ た 7 < b あ 5 は んな 0 地ち無む 力> 理り 調えた、 0 今は講覧 便心 田浩 カミ

庭の共に し て、 は は梅湯 らら 75 る が終え 新から に定連の Пo 15 がな感じ の古木が酔り 11: 根気 、其處は寄席 は 0 て、時々存氣 有常然 オレ 、その先が立 庭员 が 返《 のし やら 地ち 様に出す 設ま 形態の 鼻先 面之 梅药 け な仕切を二方に る連中は、時間がのやうな建物もい 20 達な に非術 來せて 樹き を ま あ い過去を 込んで 拔め た 0 ては だ 庭はた。 大空が、徐 やならから 寧ろに 力; [胜京 な 來さて 突き 高なな ろ上品 力。 れ 0 立たた 8 ら毛が が 7 力> る 其言に記 啼な んな 所為で 餘雪 から 出 6 して、 投資な 右衛 高湾座 な気気 < -) たり た。 相等 仰為 何世

古言

言え食た十字都での べ 位を合き が の が ないの よ らし 處っな 7 0 ٤ .00 よく 人容場 て見る 思なる 思ふん 数 約を 割官 後を 置 0 だ 1 人 カン カン と、歩う やらに 0 5 0 れ ちまたかと思ふ そ 行<sup>い</sup> 手 る れ 2 る 0 (7) 思なる が 與が T た。 6 居言 又表 < た階揚で不氣な 何と 和は つ 所 3 にる 7 8 0 は 5 朓荔 中意 其気 めて 味皂 子儿 れ 懷等 入い 11 を 0 此智智 食た 事を ~ 氣意 は が、分は、今 た かい が H<sup>で</sup> をがいから無い V 風言 來會 丈だ

のいた。 是なであっ とはいい。 ずったいの 彼れが、 此南龍 めかしないと田 7 は 20 た 0 (、ずいく E. 70 そ 味み 田た そ いいから る。 んな 邊南部 などと を れ 其法 理り を **本年基** 扬 軍勢 解かす 0 能力 ٤ 0 いふ話 0 とうい ع 背に死 るも は 不 は、 · E. -3ŋ 押さ きだ有名な 0 妙き b ٤ すととこ、 な言語 0 物線び で は を 中 あ 一人も 色々 ٤ 圣 た空気 红 B 0) 使ぶまし 人公 何也 から聴 カコ -0) あ 0 中家 た。 0 外意 下的 用智 た V

> 番ば、所言 比が坐まに 驚さる て、富智が 額能 y · 42 其人を L 世世 do 弘 至 た。 が 7 紀書 L 咽の 0 く意識 舊言書加 V 0 75 彼れ喉 此急劇 種品 定友を 0 \$ 代なり カン 0 た。 昔 吉原の 見み あ とち 想き 又其か 田智 るら B 變化 彼就 7 L 0 耽けつ あ 帮いるち 0 なない B 開き 自分と 70 變な 會智 7 茶番だ は 通岸 新富座 は TS ij r 5.1 さら た 力 6 0 0 15 あ して 0 何先 前も間がた。 0 時 一人 0 だ

恭手 中东公 彼れ較常 前点 0 で は 馬道 7 琴艺 た。頃 事 K は、琴か 书 伊いた 凌点 勢世 本を 南龍 は n

怒門方法 7 る 私学 親先 た 私とは 思制時等 だが は左さ 兄弟 大分年 肺は ま だ大き 浸み で 6. 兄弟に 前き 關於 刺儿 係 ま

< 阿爺が大學怒つて \$ 「質はあすこ れ んだから厭だつたけれども つて僕に頼ち 0 本思 カン の宅の阿爺に あの本が何 むんだよ。 ね。 どら 僕でも か返して貰つて來て 知れ う 仕し カン 方がな たもん 遍君に渡した た 0 いから文 だから、 カン

年と

0

來たのさ 何しろニー で差支がないなら、返して遣つて吳れない 本を取りに 取りにつて譯でも 一十五。錢 办 ぢや安過ぎるつていふんだか ないけれども、もし 君言 の方は カ<u>»</u>。 が 取と

不善の行為からお 描き出される して此の二つの怒りを同時に和らげ 一方では二十五銭で夏つた先方を怒った。 此最後の一 私のこの心理狀態は、今の私が子供 解いら 0 さらして一方では狡猾 を回顧 私は苦い顔をしてし 喜いちゃ して解剖するのだから、比較的明瞭に つた。私さへたい苦 やうなも んには か日覧し得なかつたのだから、相 ほんやり習んであた不快、 起る不快――を判然白覺し始 で、 私は今迄安く買ひ得たとい 無流え い私を怒ると共 ばらく默って れ以上解る筈がなか 其場合の私には殆 い顔をし たも のないのはのいの自 Ď たと 何<sup>と</sup>う だら 8

> は本常に安過ぎるんだとさ」と云つた。 取つて、喜い 喜いちゃん 齢を 起つてくる。 括弧 取つた今日でも、私には能く はいきなり机の上に載せて置い ち は それで能く他から誤解さ 中でいふべき事かも知 やんの の剤を見て、 前に突き出し 二十 れないが た書物を 五銭で オレ は現場 る。

云ふんだからね」 でないんだから仕方がない。 「ぢゃ返さう」 「どうも 失敬した。何しろ安公の持つてるも 小造物 阿爺の K 宅に背から L ようつ 0

な 掛かけ かつ ち 私 はぷりくして んは袂から二 た が、私は は 二十五銭出して、私の前へ置 それに手を觸れようともし

「其金なら 取ら

「左右か。然し話らないぢゃ「何故でも取らない」 す 75 Ó は。 本を返す位 なら二 9 ないか、 + 五錢 たび本文 も取り 給き

は僕のものだよ。一旦買

0 た以上

上は僕の

け

れ

ども、度数から

いふと一番多く通

0

ただら

は妻より外に足を踏み込んだ事がなかった

は堪らなくなった。

る。 0 に極い そり つてる 0 てる 右に違 んだから ぢ 13 U な 0 0 15 V が向の の宅で

は金を取る課が だから返すと ない 云つてるぢ ap な か。 だけど僕

3 「そんな解ら 給金ひ 75 ない事を云はずに、 まあ取つて畳

ば遣らう を以られて つてつたら さう 左右かそんなら、左様しよう 僕は遺るんだよ。 ち 7 私は何の意味なしに二 やんは、とうく がいが まつたのである。 だよ。 僕の 造る 本党 カコ 本线 だけ だけ W ども、 だ 持つて盛った。 カン 五銭の小造 欲性 しけ たっれ

# 原門三十

行かない右手にあったの ねて、其角を曲ると、 の三越の向側に何時でも豊席の看板が掛かつて る伊勢本といふ你席へ講繹を聴きに行った。今 此が 私は子供の 席け夜になると、色物丈し 時分能く日本橋の瀬戸物町にあ 寄席は であ 11 0 ф» 小 担办 小半町行く け な V ので、

そ

地ち

0

絽ろ

の着

物為

0

狭業

此眞夏の

服装で

頭點

の中に現れる丈な

0)

で 何い時つ

力>

ŋ

1= IJ

な

母は

から

カン

0

3 0

る

B

0

は

10 い黒繻子

彼かった

敵陰の

夏多に

る

3

なはは

始終新

無也

地方

紹う

0

性から

0 な

狹葉

い黒縄子

の概要

8

7 0

不思議

溃?

私なし

記書

に憶に残つてゐる母の

はた

姿を覚えて 見える。 私にの で 0 は あ を 今遠く いくら ある特権が途に與 0 一に生れ + 迎 から 四 たない 0 て行つ 呼び 時まに には、 池ぎす 死し ~ 7 , a. 彼女の 2 5 母性 だ n 御物 0 ず 0 御婆さんに 水々し だけ 幻况 10 像 玄 は n っ

此のかれ 思な 死也 一 つたが 元 裁縫をし 私の知つてゐる 眼がに 九 0 無常迅速云々 秧宝 3 る。 た と共に、何時でったが彼女の癖との 大雅 老部が 付っ。け母性 を想 ききさ けんで來る T 心ひ出す。 はそ 0 な の性質を知 から がら、私を衛と見る 直徑二 れ 其るがが 形 を掛け との は、常に大電 と書いた石摺なども鮮や きか y de 一寸以以 母の背景になっ み 6 っない其頃の たは、 考が ~ 6 B 終った 限 える事が、 すこし あ れた。 0 の私に 鏡を た 風言 てね 題を禁 私なしない ts 掛か B は あ た け 0 0 0 0 る 5 な

を打つ た 間づ な 同語じ 柄だ は 0 て るた様う つ だが ٤ 都を ひぞ母は L 其たで 鄉山 J-1 などは、 8 て坐ま も彼女は の胸に收ぎ つ 彼等二人 7 る 矢張 行的 る 8 カン 0 6 同常 を じ難子の あ 組く み合う る を 0

今有つ ふ がいる 矢带張特 して 藏らはが確 た。 られ のだが、母が、 ことだから、そんな細 私党 やら ず V て仕舞つ 幾月前 を、此年になる迄今だに通 に暮らしてゐた。 II 0 れて來な 10 で、長額 た た 2 な 聞き ねる やら 好奇 ٤ やり ひそ ٤ 四半 7 母はの 心是 10 力。 霞か る " 間母が何處か 段んで見える。 も思ふ 0 4 あ ツ谷大番町で は た。 記念の は更にな が つたの の里を 0 0 事じ 宅は質 實じ 自也 あ る。 な點 だと、 分がか 作れて な で カン 何答 でまる 力》 あ ょ 0 大方其頃 戶 に蔵屋 は丸で忘り 0 L ŋ た。 5 つ C れ たに 外に仕り かつて 嫁認 求 た事 あ 力芸な そ め 來き 0 ځ. 動き 也 n 7 れ たら 0 香吃 などは 方がな たのか知 F 人是 訊書 れ 0 な 3. 其影 は てしま いないと カン きたが 私なくし 話文 L いら教育 2 決ち V V B

0 カラ は 母はれ 0 はが父の所 屋で敷き 殿奉公 上つて、何の 脆氣 0 へ嫁にく 熱を残 性質さ こて消えた香のや れに覺えて るき 位長く動 てゐるが、何と 85 やら 7 今は 處 20 のなったとし な た のて 大きる

> 着物の表には、櫻な 上之小さた ても丸で は、常る う。 是記れ 中意 経をにから。 K 4ま て、所々に金絲 で 0 載の 然が 羽性 恐虐 1 世 織物 L さら 大智 6 仕しそ 眼の母は £." 仕立直されてれのみか 0 き れ 15 が さな老服鏡す 取と 7 云小 に浮かばな べてれ 常に たの る n 時 る 部と を見た 0 事是 を ap だ やら 83 て、其頃宅 私社 裲流 銀龍 打 私なし 力》 が 40 を ち 梅る あ な 5 位 は なったと 掛けた姿は、 掛か ٤ 0 だ る。 韮は 銀に 0 は此美し 非美な總模 前ぬ け カン だか カン な た御お 紅粉裏 約に 細っ が K の知し 弘 事じ 出世 婆さ B 拙か 交色 面党に 質与 來き 0 0 0 を付けた其 様さ た 染め んで 7 結がが ts て 病院人 (7) わ 0 る 着 御二 る 其後 る 出だ 殿女 あ た。 物為 0 を (293)

た紅網裏の表と 全なく 濃い 父き りの 出 カン 3 出だ 時等 カン 5 ら高蒔繪に 前へ持つて 何の気き して 私ないは か大學で数 來 る 補給 7 た 何在 刘 ねる 事是 制<sup>U</sup> 付っ か健 その 行い 0 カン の女はもれなかつま もらせ 房で 照別を贈る は 0 5 0 7 K 費ひ受け たあ おいお つった 付 思は も小搔卷に仕 4. らう たが、今斯う る た 時 西洋人が日本 22 と思っ 0 た L あ 時き 文箱をををを る 立を直接 0) 直さ て筆を それ 第一年 本党 を表 を表 を表 さ を

何處かに峻れる然し顔が 然し顔だちから云つても、表情から見ても、 は つった風言 0 い相を具 の過つた心持を他 へてゐて、 通言 0 た 美? 男 0 あ

京で育つた彼は、果して其文を可う自然であったらしい。斯んな習慣の行はれない 生芯 のだらう。 T 0 生などの居るで の た ら せるたびに、 兄はそれ は、兄などよ やうな氣風が校内 て、私に話 い。見は或上級生 頃だつたので、今の青年には にはい 果して其文を何う始末したも 以後學 ま 極業 だ地方から出て ŋ りもずつと年繭上 した事 学校の風呂でなった 悪な い思想 其處此處に たある。 いきを付けら ひをし で其男と御 來た貢進 其上級 て困害 は想像 の影響 残り 東き

校を出た頃 つてゐた しく構な 様子 常に陰氣臭い が見えた。 へてゐたから、父や母 の彼れ は 非常常 其上病氣の K 四角四 いも多少彼れ 宅にば 所世 面党 **別為でも** で、始 カュ ŋ 10

になっ れが何時となく 角帯などを締め 時々は紫 たと思ふ、 からさきし 色で龜甲型 融けて來て、 夕方から宅を外にし は 能よく 人柄が自と柔 古渡唐楼の 間に摺つ

> れ な

兄声 75 B

0

時に藤八拳も始まつた。然し此方は相手なかつた。 和 け魚は平身である 種清の し宅の 傍ばくれた に造\*\* 變に無器用な手を上げたり下げたりして、 る 0 坐ま た様ち で、 かつた。私は つて L さう毎晩 関扇などが茶の問 それ丈なら B C のは別段 7 る たった。 ねるに しきりに は無調平氣であった。 私は真面目な顔をし 相手は重に三 は繰返されなか に過ぎな まだ好いが、彼は それに頓着する様子も 假弊を遣ひ出した。 かつ 放り 番目の 出<sup>だ</sup> 0 たが、 長窓ひ 見が 假解と同 手が要る 火鉢ぎ る 何にしろ 訓尼 熱ない り見え の前 たゾ 8 か 7

変き 式き だの ますまいね して見ると、 人の女が尋ねて來た。 此の記 兄さんは死ぬ迄、 は慥か明治二 も済み、沈夜も は とうく 其女は彼かれ 肺病で死 濟で、 年だと覺えて E い斯んな事 んを御持ちになり ま 番ばら んでし づ一片付と 0 兄が すを訊き ま うた。 V た。 ふがら する 態接 死し ح W L

兄は病氣のため、 遺骨 から、 の埋き どらせ 仕し 7 やつと安心 方が め 旦发 6 で暮らし あ 那 れ 生涯妻帮し た寺の名を ŋ が なく ませんけ しまし 0 T ち した。妻の まし な れ de 生い か どる・・・・ は きて つ É 歸然 行い P 2> 前类 とい 母の名なな 様な気 枝之 で ふ言葉を 決ち が

そ

即き

は、 を

ムえ仕 れ

> めて聞き 關係は 7 あ 行い 3 0 た此女 が あ っ 元柳橋 た は、わざく 0 だと 製者をし 20 話位 中から を、 7> 私は其時始 ねる 出て來たの

顔同様に対 見たい気がし てね 私は時々此女に 今に 初 とつて Vì 婆さんにな は カン たなつて見の とも考へる。 に皺が寄つっ てからて辛 吏 V O かと TI 0 のおとうと て、世 會あ 考於 で うてた ~ しい事 の私に し左右だとすると からくに る。 とは丸で違 0 0 然し會つ さう カン 事など 會ふ B し 知し T を物 九 其心な た顔をし たら定 15 7 語がつ おは も共活 7 L

# 原本三十

が ま

の頭髪 私行 いと思ふが、 1 は 大店 母は L の記念の た材料を遺して 生憎私の知つて 為に此處で つて 何答 か書か ねる 好法 は、私 て置ね 13

だから私 いして外景 は千枝といつた。 女祭 する。幸ひに 懐なっ に出會つた事 かっをなっ にはそ かし かも れ 名前 がた のと一つに 私公 ずがな であ は は まだ 7 の 6 たはいか が変の名なる は 也 此千枝 なら

あ

3

日小雨が降つた。

は 外套も

雨室

新村

たい傘を差さ

た大な

で 0

何い時つ

B \$

の通信

を大学

思想が 郷がま

も根な

裏門の坂 ない人には かいて行

を表 のと見えて、

たり 上つて、地合う

す

2

車屋を

いて歩いて來たも

道。

う。 0 つたのは東京を出てから 彼は故郷の土を踏む珍ら 遠記 所言 でらいない つて 來きて 何年日 駒込の さのう 自 奥に 10 5 15 世上 K

ない 遍2 い態度で、 づ かまだけ着 身體には新 く規則のやらに往來し 、千駄木から追分へ出る通りした氣分を有つた人に有勝なした気分を有った人に有勝な してお しく 後に見捨 其時波は は そ て た遠族 を尽い ŋ を日ひ N V. だ。 國於 彼常 0 4 0 語っめ 0

彼の歩調 がっている。 ŋ かを切さ は此男に何年會は たの 2 彼がまだ二十 少し、 カン 0 たら 彼如

彼れの眼 を 脱線に入 わ 何能 きへ へきなったので 顔をして其人の傍を通りないというという。 なく 桃奈 め めた時 さら 間以 がたいた 7 思は から 既言

を確認 とした。 た。すると先方では 斯達 彼就 離に は知らん額 7 め ると先方ではもう疾くに彼の変を凝とっていた頃を変えると、まるというののる必要があつた。それで御互が二三のる必要があつた。それで御互が二三のる必要があつた。それで御互が二三のようのは、けれども彼にはもう一遍此男の眼鼻に、けれども彼にはもう一遍此男の眼鼻に、けれども彼にはもう一遍此男の眼鼻に る る必要 からい ŋ 拔为 二三間 眼鼻立 以けよう としたけ

を出した。 はまではいる。 を記めている。 を記めている。 を記めている。 を記めている。 を記めている。 を記めている。 を記めている。 はいる。 にはすぐしまった。 はいる。 にはずでいる。 。 にはずでいる。 にはずでいる。 にはずでいる。 にはずでいる。 にはずでいる。 にはずでいる。 にはずでいる。 にはずでいる。 にはずでいる。 にはずでいる。 にはずでいる。 にはずでいる。 にはずでいる。 にはずでいる。 にはずでいる。 にはずでいる。 にはずでいる。 にはずでいる。 にはずでいる。 にはずでいる。 にはずでいる。 にはずでいる。 にはずでいる。 にはずでいる。 にはずでいる。 にはずでいる。 にはずでいる。 にはずでいる。 にはずでいる。 にはずでいる。 にはずでいる。 にはずでいる。 にはずでいる。 にはずでいる。 にはずでいる。 にはずでいる。 にはずでいる。 にはずでいる。 にはずでいる。 にはずでいる。 にはずでいる。 にはずでいる。 にはずでい。 にはずでい。 にはずでいる。 にはなでいる。 にはなでいる。 にはなでいる。 にはなでいる。 にはななでい。 なり、 過す ぎる すぐ眼をそら 少しも足を運ぶ気色なく、 を見送つてゐた。 認めるには何の困難もなであった。 三人の 間にであった。 三人の間に ども 相手は道端に て又真正面 なく、ちつと彼の通が の健三は其男の顔が きだとなる。 面を向いた儘歩 立/= 0 15 で、御 ち は 間と たい ま 11 7 の通言 細堡 が 4. してねて臭れいけ が見ても

人して思っ

カン

0 な

まり

相信之

境遇に居るとは

自己 U

由号

Ł

7 な 裕

羽世 た。

総智

織なり着物なりになった。解子を被らない

萬一川會つても其人が自

分より

立派な服装でも

ば好いと思つてゐた。然し今日

彼就

II

問題

より其人に出合ふ

事を好る

东

カン

一岐になるか、彼が此の が此男と なモ濫子で

であった事に充気

が付いてる

は其人の差し

してるた学

んで

ねる

拟

たところ、

何らう

中方

下产 れ

んだ。 變的な過かった。 今はの 分をを でも 通信 ある 5 變つてねた。 ŋ や押通してねった。 帽子なして 與感 っな過ぎた。 自分でさへ の位も動 月まな き営の 4 る媒介となっ してゐる其人の のだらうと思つて、心意 しそれにしては相手の から またとなってが、何故今でも元に。彼は何う勘定しても六十五六で 境場の しで外出す 隔が思 はた事が 0 しもその時分 古の面影 正を生やし 2 感がが する昔ながらの癖を今 特色を 起ぎ な 礼 て山高帽を被つた カン から今日迄に とを比ら ない から見ると丸 0 の う 彼には異な気 方がが たの 間等 ٤. れべて見る ち -で怪幸 まり 限警 あ 6 + L 0 K な

つたも 映るあの位な支 0 は な支度をして來たもの の紺無地の紹 0 なのだらう ら着物を 嫁に來た時から既に箪笥の中にあ づから訊いて見た かの私は 护品 だらら て賞は も、幅の狭い黒繻子 は再び母に會つ 費 つった かったい な 事品 6 が の心に B な 海かむ

憶での さうに 中には、何時でも織つてゐる。愛憎な は 戦で强情な私は、決して世間 長敬の 人に違なかった。 母から甘く取扱はれなかつた。 强证 悉く口 へて見ても、母はたし い親し 番私を可愛がつて吳れたも の目にも見えた。氣六づか 念を抱いてゐた。 みの心が、母に對する私の記 さうして父より かに品位の î 同の末ッ子 で物を別 それ 0 v なかし あるは 兄も は母だ 0 母は B K

に怖いところ 母さんはな 何定に があ b 云はない け れども、 何と 處 か

となって 明かに引張り出してくる事 記憶の 心を そ Ö れは水に融けて流れ 母はすべて私に 潮と元と 断片に過ぎない。其外の事 した見の の形に返したやうな際 此言葉を、暗 に取つて夢であ かト か 今でも出來 0 い遠くの た字覧 E

> は摑めない。 る譯に行か 丹念に拾ひた 途切れ途切 半以上 ひ集めても、 ない。其途切れくに残 に残って は もう 海子 付はの れ過ぎて、 る 彼女 はとて、 面智 つて 影, 0 を ある背 カ> 髪がす いくら りと

上から下りてかかったり、或 搔いても、 見る間は 後でで は限を るの < を なも い場合が 或時私 した事があ なも 考於 に、身體大が睡魔の摘となつ を のに襲はれたの が多かつ 開いて に大きくなつて、 のに てさへ、 或意は は二階へ上つて、たつた一人で、書家 手足を動かす事が出 來て、私 る。其 普段と變らない周圍を現に見てる 製を は仰向に た。 。其頃 れ 夢だかり さらして がちであつ である のおたくし 眺めて の胸を抑へ付け 何時迄經つても留らな で正気だか譯の分らな は書旅をすると、よ 其時も私は此變 るる天井が段々 た。私の 水なな て、 かつ いくら薬 たり、交差 親指が IJ

を揚げて ら大變苦し 償ふ器に 邊も明 まつ 私は ろ自分 は何時何處で犯した罪か 0 そ の所有でない今銭を多額に費消してし みだ カン な れ ねる母は ない を 何を it L れ 0 目的で で ども を さら 呼よ 気きの N 何に遣つたのか、其 だ て仕舞に大 0.) 知し -C い私は寐なが いらな あ には到底 へきな が 何言

0

張交にして 0 上点 TI つて 母はは 來て吳れ 生死事 様子段 の聲を聞き る た。私は其處に立つて 被主 無也 常迅速云文 き付けると、 すぐ 大龍 後 きか 7 私じを の出来 石竹掛 わる

私だし らいかん マすや寐てし L めてゐる母に、 御金を出 て下さいと頼んだ。 記しな 山して上げる。 vi まつた。 しかつた。 でも好い 私に の苦しみを話 よ。 から」と云つて見れた。 それで 母は、 御母さんが は其時微笑し いくら 15

カン 眺源

ŋ 葉はを 丈本當なのか、今でも疑って め、 ても私は實際大き 其からき 帮帮 母は又實際の 與へて吳れたとし だ do は は此出出 の母の服装は、いつも ŋ り斜無地 0 中本事 事 6 あ 姿を が、 の紹 変を現して私に慰藉の言とな解を出して母に救ひを求した。 を現し 全部夢 か考へられ 0 雅子に幅の狭い黒端子をなるといる 私の眼 て私に 75 0 か、 然がし 又は生分だ 何う 映る近 さらし

がつてゐる彼が、

る

時友達から諸

鉄祭の

滅きた

10

足克

を踏

み込む

8

の安息を食るに過ぎな

かつ 彼は不

れ

0

た四

肢し

を

と題の上

の目が

來意

絵と

中草

でニ

た

の間は位

書物をさ さら た。 一けては す 中で開け つ 0 彼自 7 K 整艺 7 办 遠莲 なけ 理り 何至 0 V る多数できます。 身はそ でも n 置たらくを見るに見がれば何時迄經つても片付か 「頁づく讀り 何時迄經つても た ば B から も册数に なら 週間 れを自分の性質だと信じてる の人は彼を神經衰弱 彼れは の上に並べてし も二週間 んだ。 れ 7/2 山皇 ● 頓先 る 來た B 0 やら そ 0 も暮ら 書物 を片端から取り れ が ね 力> た或友人が ため肝心 D, まつ なかつた。 ある丈の 箱は だと てゐた。 を 0 彼乳 0 心力 古を る 0

かつた。 たこびり 一は實際其日 う 其上彼れ T 0 た から を 7> 知し 0 は自分 3 3 8 も氣樂に使 かつた。流 なる V いたり、 0 0 仕事に追は 讀みた 老 る の心は殆ど 時間 V は始終机の前 たい問題を考 B は少し れてゐ 0 を讀んだ は除った B

行きなったる 人智 熟塊があるといふ自信を持つてゐあった。けれども一方ではまた心 つ 0 は 7 0 K た。 彼れ決り ね た。 とし 頭と活字との交渉が 自し は、 人して思はた 然の勢ひ彼は ななななないである。彼は朧氣にその淋しての彼は孤獨に陷る 頭野の 人間をも避けなけれ がら、 丸ぎで れども一方では それが却つて本來だとばかり心行ったり 方角へ向けて生活 な から は孤獨に陷ら カュ 0 は社交を避け べつた。 が複雑 カン しさを 0 また心の ば 13 なら なけ 感がるはれば な 75 れ れ 路等 底を ば ば カン ば 場合む だから なら なる 0 75 步 異い た。 り心得 心 5 が様う だと V 3 な ts 7 索き 彼れ カン カン

氣を是記 矢で彼れ教はつの育じ は彼れ 育が違ふん す 11 腹は 親類 何い に取と 門時でも ŋ で中家 取つて大した苦痛にも類から變人 扱にされ 手で 事 か出來なかつた。 前はい には常 んだから 匹三は 0 15 解沈 任儿 斯から でく VI れてお ないい さら云は 2. た 答款 なら 0 和ご 君公 が 15 た。 0 れる度な あ カコ 批り 然か 許ら つ して た。 を

し其間に身體の

來た

葉はの 細され た。 を一 とけ 氣章 彼就 た。 ハ、生 大風呂敷 を以外 味が 0 又差 痼党 ある時は頭ごなし から 資質な を が いた。 忌なく 細され 0 四よ しく思っい 字に細点に対え 0 平沿に る 石は「手前味噌」 訂に 時をは 空成時 す 自 っるに過ぎない 1) 分克 込こ をする人の言 3 を 時等理》 25 11 **何**常 の四次字と L する Z)> IJ TI 付っい

態度

が

恰も守錢奴

0

れ

に似道

0

て

る

る

事是

だらうと

のう

で、他

には 體い よく

何う

眼等

が

あ 彼か

て自分の時間のしてもんない

に對抗

す

勸

8

6

れ

て、

そ

れを断つ

0

た

が

は

常分外の 行手を 譚になっ 等たと、。 IJ 疎遠になると あ ŋ り気持の ひよ 0 彼常 意を それ ない < あ IC 往來をし 町を りも つつた。 瀌 は 好いも 方はきが 合語 一人の から 海日二返規則正 自分の 他の樂にいせたしまつりでしまっ 世 な 親と類別 & た 東等 4 カン 京なっ し帽子を被ら 不5 といふ記憶も、 -0 腹腔 0 25. つた ると云つ 仕事の 小幸にし 變分 で る な事 一部つて以 は な ならい 0 なかつ カン 方がが 災当 た所で 姚翦 て其二軒とも 0 彼れは と一人のな は ない男が突然彼 彼には 後に た。然し親類 彼れ 何的 自じ 収には多少の 分光 は大事に見え 取と 兄声 0 たらう。 おより 如意 から Ł 通信 回わ Ope あ あ 外祭 ŧ る 言い彼れ ٤

を忘れ得な つて 凝さ 日中 仮を見送つ る し細岩には さな 夫に對して する は家公 V 办> は 0 いくら話 何も が つ ては、用事で 折台 7 打ち は L 明け 中で 事 しあっ 0 0 眼付に 外院 つった。 いま なか かい 0 ち 0 L あっつ 和君も默 利 た 惱準 止 はまさ しても、 吏 0 嫌ばれ 事

社 日の日の 0 何處からも 日中 健党言 \$ 0 つ 11 又同意 やらに も出て た。 ではれなった。 Ľ 時也 何い 時でも ども 刻で カン 10 を 情子を被ら 同じ所も 2 0 道をた。彼れ を つたり は 通信 松が ない男 つ た。 来きの

版の陰 と略同語 な 5 からあ た無事 たはれて を 0 と被らな で、時間も殆 日中 かい 健三を脅した。 元公 日か 男は突然又根津權現 續で 石ど此前と違い た 六日目 **ま** それが は to 0

2 其時便三は 相等 け 器械が れ 0 自じ ども 分に近 0 光だぎ やらに又義務 なけ 行く 0 れば 0 及は正反對 を意識 已 ま 0 ない やら L 程學 0 1/2

> 容赦なくせ 覺が 注意 れば た 昨の 起ぎ 意 0 く其傍を通り か に近付か 雙眼 K 集あ かり抜け 5 がけた 8 す 彼れ <del>\*</del> る に健党言の を 讀よ 其なとの 凝 ま の胸には のこれが た。 出。 る気より 本る女 變な豫 隙な 3

> > た

あ な

切きもう 白じ営動か 身なが つ 被なら 題だ 0 75 然し其日家 身の口 親光類 彼就 K カン かなか 其時 たの って と細君 ない男の事 は 0 る なら 0) も是人では から で、 分龙 た B 0 た。然しる るおける それ Ļ には此男との 0 既に話 から 細君の方で 力。 其上結婚地 は つ ずを細君に話 したの 1 濟す 何は聞き 鸣 た時等 む れ V L て知つ 主 15 7 とし しは今から・ して は る 闘か た が ぢ さずに、 て大祭 か故郷 彼れ て カン 保計 カ> の使える る B は ならな 七八 知し 0 な とく 0 L れず、 C 0 東京 4. 或意 ま 人を知 八年前で とも限ら K ٤ った。 0 は 帽は 0 能 又変なかれ 便沈言 子心 って問題 ~ る な を

厚ういすきが 突と もちちゃく る結婚が まだ地方 二十 た。 L た 其時彼 枚数 くら 10 此事 ば 讀よ カン 突然 件艺 ŋ 2 は 後の にある 0 に闘し 隙ま な額 被の動め 事じ 質ら 頭。あ なく 7 が一と 讀み ある日女が 今でも 和学で 其手紙 つあ 切き 時令 0 75 文字で書 を カン 彼弟 た 0 0 んだ。 Ŧî. B た。 五六年前に浮る 0 生ないないれ 0 V た

和意五. 社会分类 ほど して 眼め を 迎信 ま L 後空 彼就 は 5 15

被なったれ 細さる さら た。彼れ はもう だつ 起さす 5 女を其気時 な め る。然し に説明 媒介となるから から其女に た。 V えて L ない男を引合 0 7 の彼れ 忘字 男とを一所に並べ は此長 た必要にせまら 素性を 彼女に そ わる れ 似には自分宛 ĩ れ 7 を細君 い手紙を書 7 だららが、 る 11 に問ひ訊し **愛殿で彼がどの位綿密なりない。** やつ 彼就 た。 に出す 0) の不幸な過去 細されたか に説明 -C でこ れた過去の自 あ L 書いた女と、此帽子を被して見る氣も起らなかつ 今にの て、 は女のその 2 てかが 要も す な長額 是ぜ 3 非い 點泛 12.0 一を遠く あ 15 事 る とも だか 15 0 は 分を記 手で そんな 0 75 から も此帽子を が から呼び b 3 あ は程度 大震 0 を 主 事と だ

彼は始終 衣が服を ある餘裕を が る る 0 事 より 0 ひ彼の日下 から あ 300 着か 山紫 强了 0 やうに 彼に與へなかつ け L 0 ると、 れども なけ 六 を支配 一般りま 積ん 釈診 れ すぐ自 ば の狭い歴かたみ 6 なら は カン あ 日分の書籍 て そんな事 ねた。 る 15 の上に自な と、什事 な気持ち いふ刺戟 1t 自し に風記 然彼 に自分のす 這入った。 6 ずをす

たまな ちょう といくらかの小道を外継三は些少ながら 月々いくらかの小道を外継 ではなかったのである。

でした。 また きまで からしたがない。 昔から にった事のない女 なんだから。 矢っ張り 癇む こと こと でき なんだからね。 滴で肥る事が出來ないん さしょ でき

と、「こんな偏窩がや此子はとても いしとも ちゃんに何でも 子供の時分、一 と口解のやうに云つてゐた。 の限にはいつか涙が溜つてゐた。 健三は姉の背の言葉やら語気 今に姚さんに御 好き なも のを買か 金が出る 物にや て上げる 姉は使三 四來たら、 なら と思ふ

やらを思ひ浮べて、心の中で苦笑し

### 五

についた。

特々違つて十か十一 實際五十一とは健三にも意外であ 「すると私とは一廻以上違ふんだ もう御婆さんさ。取つて一 姉は黄色い疎らな歯を出して笑つて見せ 時に嫁さんは 幾何で だと思つてゐた」 L た カン 一だもの御 ね 5 ねの私や 前さん」 文差

ないだよ、焼きんは、食ちゃんは慥か七赤だったいが四線なんだから。健ちゃんは慥か七赤だったが四線なんだから。健ちゃんは慥か七赤だった

知し 今は日本 何だか知ら らなか 健三はどうして自分の星を 繰つて見て御覧、吃度七 は 御部 0 た。 守す ないが、とに 年齢の話はそれぎり なんで す カン かく 赤 比び 総っる カン 田だ 0 + り已めて カン 0 事品 そ 0 すよ」 を訊 れさ ま V>

一昨夕も宿直でね。なに自分の分だけなら月にて見た。

念さへあ

ŋ

年が年中飛んで歩いてるんだからやれ芝居だ、やれ相談だつて、御

れて來た男なんだから仕方が

ればやつ 方へ寝るのと此方へ歸るのと、 他の分迄引受ける氣にもなるの 三度か て多いかも知れな のだらう。 もんだから 阿上 ばり若 度で ことによると、 ね。 濟力 む しんだけ カン 10 K なるだらら、 FIG. れ 向うへ泊る方が却 かども、 0 も除計泊 まあ生々位なも 他 それでつい 煎药 ま

使三は默つて障子の傍に据ゑてある比田の机健三は默つて障子の傍に据ゑてある比田の机健三は默つて障子の傍に据ゑてある比田の机った。 破 箱や 狀 袋で きが まか しゅう でん から 新麗に光つた小さい 算盤も其下に置いたれから 新麗に光つた小さい 算盤も其下に置いたれから 新麗に光つた小さい 算盤も其下に置いたれから 新麗に光つた小さい 算盤も其下に置いたかった。

て、 ら元とは違語 宅へ節らないのは、或 るといふ評判で てあ かと健三には思へた。 比が田だ 唆によると比回は此頃變な女に關係をつけると、 あだ あぎん きょくかけ それを日分の勤め先のつい近くに つつた。 欠つ張り相 さんは近頃どうです。 って真面日に あつた。宿直だ宿直だと云つ は その所為ちや なつ ありやー たで 大分年を取 人で からら 游車

食うつ 引込んだ所 であ 見ると 役兄に で はず、 が た男の 0 四ちゃ 守坂 がだと たったを目 あ 矢つ張り 方とも、一種りも上 あ 0 15 こでも、 區役所 たる すを思 横で、大通りか 姊記 あ かのさる つて、姉は今の った。 男き 5 まだ馴作 出港 元の古ぼけた は同年か一つ違 だから、つまり姉は 出掛け 彼女の た。 染の た。 緑之 さら 動先に 夫を であ 多だ 町書 といふ 姚翦 し い土地を つつた。 で、健三か ば に不便なの がにも從兄 住す 宅 カン が其虚 ŋ は四谷 h 0 離けれ は健党 奥お で 2

### W.

帯に見えた る つて 此る対象 がさつ 徐思 る から 喘息持で 苦る かない かを持ら しく 態態度 C へて狭い ريرر から と承知 あ 健党言の 主意 つった。 これ付が い家の中を始終 して凝とし 眼には如 しなか 年が年中世 非常常 0 た。 な癇性 何に 7 其落を記 ぐるぐ ts 氣章 な カン 0 0 0 云い

なか は 又非常 て其際舌り方に少しも品位といふも 彼かかった。 に喋舌る事 と對坐する健三は吃度苦 0 好なな 女を -(" い資産 9 0

> きまはして 斯ういふ 逃 懐 なさ 其るの 一是が己の 彼女とは 主 7 あかり 默を 一位三は例の如 たけ し
> お
> る 姉常な 能く の此城を見出 が N ば 來で なら だ 率をすき 0 吳〈 健党さらの れ 掛かけ たこ L که 胸墓 7 月と 10 は E 棚だ 0 何以 あ 時つ 中恋 御地 を掻か 敷し 0

行った。 如意 がは健三に 座さ 清茶 川園を動い 動めて縁側 へ手を洗 U. K

カン

15

3

パスを持ち、そうなおいてはな 違<sup>ね</sup>が 上学 が懸っ ふなな 迄に 0 は ~ 6 には、 健三は其留力 6 兄にさ ては対意 れた事を 彼が子供の時から見覺え あ あ は 0 なんだと、 る る。 ん兄さん てねた。 7 たし のに、 で食つて、其皮を隣の 各 0 て 選\*\* ま から さらして 買加 思むひ 守に カン 0 め怒られた 二人して 共落款に歌 旗牌 てく ૃ + 八本の書家 と呼んで始終遊びに行つたと呼んで始終遊びに行つた 出たし 座さ Ŧī. 一気つて 贩 れ した。 大 0 な 0 n 能く座敷の中祭 ts お此處の か 彼れは 主人が かが何に カン 0 似は其主人をその頃の地處の主人から教 を見廻 F. 40 T 0 を た 0 る筒井 る古言 箱入 L を L 大變字が 非ひ ぼけ なり ŋ が常 たため、 和撲を 意と 7 欄兒間 たも たがで 無花 に限る 何い **=** 0 相等

> 這<sup>ti</sup> けて 覧悟を らな 多 -5 あ 行っつ ŋ 0 4 < 極空 ٤ 0 から 750 いふき た癖に、手持無沙 8 0 割さ た た 仕方なしに此古 が、 事 \$ 默つて あ くら 0 た。 門口に 待つ 姚南 地於 に立つて かとはけ して 7 **吨** も、姑がか てるた滑稽 こく出掛 を 向うで御

古家い な記さ な 0 た 额 が決婦に、 身體 の採照燈を を 7 あ なつ 胜象 ŋ 8 た自分を不 11.6 た ま 合き 健党言 せ 今は、 向け 2 は は、子 力》 どう 大した好意を 快点 ~ 供管 さうし す。 に感じ 0 時等 あ 0 2 大程性話 自じ 有つ ま 分光 ŋ 事 가는 明寶 道と から

かっ 訊なた。 to. 随かだり 「え」有難 5 な ても け んで れ んだが、 古花姓 ども、 る 主 つ端折 あ だけ 0 何色 ちゃんの遊びに來てくれた時分に 今ちやとてもそんな元気 ど御蔭様で斯う造 5 0 ŋ かっ がい 斯から 御部 6 も欠張り 陸さ 中, 夫こそ御祭の か家の 15 す で 年が年 事文は 陽氣 ( つて毎日牛乳 事は出で から 御児を洗り だ から 红南 水ない ¥, 1 だ

自中

分范

0

前き

小ま

った

姚高

育を見る

ながら動き

とも

「さらか だつて話せな 顺 だつた 夫だや ね。何故早く話 いんだも 御前さんの 方均 さな 7> かつたの 5 先 廳<sup>會</sup> <

ぢやないか、御前さん」 、そんなに遠慮し ない でも 7 cop ね。 姉きったと の問いいいので

といふ明白な事實には毫も氣が付いてゐなかつ嫉は自分の多辮が棚手の口を塞いでゐるのだ婚は自分の多辮が棚手のしき

「まあ姉さんの方から 「實は健ちやんにはまことに氣の毒で、云ひ惡 あなたの話ってい 先 一人から けませら。 何変で

分一人さへ好けりや だ 7 は弱くなるし、夫に良人があの通り いんだけれども、 あるんだか 0 知つた事ぢやないつて顔をし 大も月々の取高が少い上に、交際 あたしも 仕方がないと云へば夫迄だけ 女房なんか何ら 段々年を下 を取つて身體 の男で てゐるん な つたつ 自じ

え何處でし

中々容易な事で目的地へ達しさらになるという 月造る小造をもう少し増して異れといふのだら れてしまふといふ話を耳にしてゐる彼には、此 と思つた。今でさへそれをよく夫から借りら の云ふ事は女丈に随分曲りく 其主意は健三によく修 つた。 ねつてゐた。 なか つまり月 たけ

> 請求が哀れ つて此身體ぢやどうせ長い事もあ 「どうか姉さんを助けると思つて 是が姉の口から出た最後の言葉で はそれでも厭だとは云ひかねた。 でも あり、又腹立たしくも 3 ね。姚さんだ まいから あ あ つ 0 た。健党 た。

て、 やつと帽子を被らない男の事を云ひ出 減に歸らうとした。さらして歸る間際になつて 彼にとつて多少の苦痛に違なかつた。彼は好加れた。 値ち ばならない 質は此間鳥田に愈つたんですがね」 ٤ 彼は是から宅へ歸つて今夜中に片付けなけれる 何時迄も、べん~と喋舌つてゐるのは いふものを少し 明日の仕事を有つてゐた。時間の B 認めない此姉と對坐 L 價かれ

ŋ

たい、 情をしたがる女であつ から な東京ものによく見るわざとら 「ぢや御前さんのぢき近 「太田の原のがです」 姉は吃驚したやうな産を出 ける か言葉でもか 别答 に言葉の掛けやうもないんだ 掛け たかか だち L た。 ないか。 L が作うなる どらし

> 6 a do さらさ 向うで口なんぞ利けた義理でもないんだか ね。 健艾 ち apo W 0 方は から 何とか 式は なき

用ひ始めな 話し出した時にはさるく 情も観つてゐるやらに見えた。然し男の昔を でもないんだね」と云つた。 てゐたい」と訊き足した後で、「 調子であつた。彼女は健三に「どんな服裝をし の言葉は出 來る文健三の意を 悪らしさうな語気を 其處には多少の る

品物で好い 下たさ 込んで動かないんだもの。仕舞に此方も腹が立 取って行くつて、 つたから、 云ふんだよ。あきれるぢやない なんぼ囚業だつて、 op いつて云つたらね、 L ない H れば、 お気の毒さま、お金はありませんが、 よ。 今はいい お鍋でも いくら言譚を云つても、 期 あんな囚業な人 ちゃ 限だから、 お釜でも持つてつて 釜を持る 是が非でも

の御飯をあたしに して持つてかな ところがあの業突張 釜を持つて行く い事をする人なんだから たつて、重くつて到底持て 限ら 0) だから、 どんな事を

ね。

どら

敵いたり、髪の毛を持つて座敷中引摺廻したた。 やうだよ。もとは健ちやんも知つてる通りの始 3 ないが、昔に比べると、少しは優しくなった 6 随分烈しかつたもんだがね。蹴つ も奇體なもんで、 年の所為だか 何だか知

からな なに私や手出しなんかし 其代り姉さんも負けてる方ぢやなかつたんだ たまと あ、 つ いの 一度と

へ泊つてゐるに違ひないと信じ切つてゐるの 騙されて、彼が宅へ歸らない以上、屹度會社業 だつた。それにしても此利かぬ氣の妨が、夫に ことに口は姉の方が比田に比べると十倍も達者 やらに受身のものばかりでは決してなかつた。 しくなつた。二人の立ち廻りは今姊の自白する だつてありやしない」 健三は勝氣な妙の昔を考へ出してつい可笑 が

「人し振に何か谷りませら と対常 の顔を眺る 8

何か食はせなければ承知しない女であつた。 くもあるまいけれども、食べてつて御哭れ」 「ありがと、今御鮨をさういつたから、珍ら 姉は客の顔さへ見れば、時間に關係なく、

> た。 の中に持つて來た話を姚に切り出す氣になつ 健三は仕方がないから尻を落付けてゆつくり 腹は

うも胃の具合が好くなかつた。時々思ひ出した だから、是非食べて御吳れな。 もぐさせた。 て、好い加減煙草で荒らされた口のうちをもぐ んが健ちゃんに御馳走しようと思つて取つたん ねた。それでも姉の悪强には敵はなかつた。 には成るべく物を口へ入れないやうに心掛けてなった。 る丈であった。彼は要心して三度の食事以外 やうに運動して見ると、胸も腹も却つて重くな 「海苔卷なら身體に障りやし 健三は仕方なしに旨くもない海苔巻を頼張つ党等した 近頃の健三は頭を除計造ひ過ぎる所為かまえる、沈等、東等ははなります。 ないよ。折角姉さ 歌かい . پ

を置る事の好きな彼女は、健三が此前質めた古他に物を食はせる事の好きなのと同時に、物 ひたい が、彼には段々むづ痒くなつて來た。 てねながら、斯う受身な會話ばかりしてゐるの はそれが一向通じないらしかつた。 でしょう からら けんぎ crecce 他に物を食はせる事の好きなのと同時に、ならる く 妙が餘り饒舌るので、彼は 事が云へなかつた。訊きたい問題を持つ 何時迄も自分の云 然し姉に

あ

つて來たんだが

ぼけ た 達等 0 掛物を彼に遺らう かと

云ひ出し

うに急に調子を低くし 笑してゐた。すると姉は何か祕密話でもするや だから、 「あんなも 健三は費ふとも費はないとも云はずにたど苦ける。 き ないやね、 持つて御田でよ。なに比田だつて要り 0 あ、宅にあつたつて仕方がないん 汚い達磨なんか

住さんが居ちや、少し話し悪い事だしね。さう に対さんが出掛けて行くにしたところで、 さらくと思って、 かつて、手紙を書からにも御存じの無筆だらう ね。健ちやんも節りたてい無性しからうし、夫 「實は健ちやん、御前さんが歸つて來たら、 つい今日迄默つてたんだが

へ這入ら なんです。質は私も今日は少し姚さんに話が あり又うら恥づかしくもあつた。 だと思ふと、 悪くつて、どんなに平易しい字も、とうく 「それで妙さんの話つてえな、一體どんな話と 婉の前置は長たらしくもあり、又滑稽でもあった。 またらけい 小きさ ず仕舞に、五十の今日迄生きて來た女 い時分いくら手習をさせても記しが 健三にはわが妙ながら

だつ が庭園 た 壓三 2 H 大震 0) れ 0 座さ き 過す き 11 B も見えた。 3 程立派 口是 不可能 で、 派 は 、松葉を敷 な御影 間は収り 可加 成等 吟味 0 石燈籠 き I 言語めた狭 C が あ が据す あ る

た。 心臓が TI 其泥滞によ 神中を終例 べきな鳥田 ときは 南京 は の居間 飲を使い 長額さ や村へ 自分が 四 の前栽 尺はば 0 掛かけ -0 院端 カン 門がらの ŋ 出て、草撚りを 0 木の それ ŋ への橋が懸さる を から跳

始終後 处でた。 でらら杯と云 出られ 田 とじくく なると \$ し共気 は ٤ 小さな貨家を建 ま V 鳴がが 企ては 池沿 に此住居以 片かの 0 0 水学が て雙方 やうに 下 り 15 7 何時迄 三尺 0 田。 カュ る 外台 ない思いの カン な 0) 家の たも質現さ でてる 0 に粗さ 7 番选 四色 路を 今度は 積で 間が 地で 木き を な貨家を 通信 付け N あ れな んだ所などは 島と - 2 - 2 る 0 ŋ 抜け 力> 6 捕さ は追々 0 L 草含 裏な 7 0 力> 取る 町な 0 は ~

つてゐるだらうと思ひながら、彼はなほ二十年返した。今其處へ行つて見たら定めし驚く程變性に 歩き といる昔の記憶を夫から夫へと繰り使三は斯ういふ昔の記憶を夫から夫へと繰り

前き 0) 光な ď, E 景を今日 知しれ ょ る TI 5 0 よ 事是 0 やらに 11 年始 知狀位ま 老 だ 出作 L

れ 北口 田を健党の三等 必要 戻る迄話 0 8 る の時、対はい して 0 行け 斯んな事を云つ と動な た K 暗党に は

کی 其が焼け 見<sup>み</sup> よう 前に

に

な 第に强い 12 9 彼れ程とはの カン どら 0 は其日無沙汰見舞 又想の日 た。さらして鳥田の事 3 3 力 なつ ととかが 見たの 世 訊き 宅 た Vì 0 たつ 0 仕事に 7 も寄っ ٤ る で、 た 仕方が カン それ が、時間 忙殺さ たん なり は丸で忘れて な 市 れ と 駒込あ 0 なけ 遅るく 0 こいふ気が次 谷中 れ な を 0 歸た ば っった 計き薬や 0 王寺 L いて 75 主 6 0

九

間なをはない。彼れ た。 L 5 た V 和記念 かる 6 静り 思想 た。 は げ て自分の型を は カコ な から するもの 別に手の カン れ 彼れを の職業に使 が 0 れ た。 健艾 0 朓京 から 我常 旧だ 細さ 8 あ に歸る し其言 君公 は ~ 0 製に 7 ふう は やう 20 また心のよう 事是 静りか ts け 絶た が あ \$ が出来た。 活品力 なら ts れ ば 彼乳 ち 0 72 には始 -6 0 当 6 を 冷なた 大部 書る 彼れ 设计 75 まし と同意 0 時也 分が

らす 用き事じ より 時心難交 以 0 が細され 間党 を が多く 上之 くなら TS に なげ 篇ら な 排 け け れ た。 ば 0 書際で茶 交渉 は

٤, 置がいて、 子供。 た滅多に書類へ這入ら に對語 彼なな る を叱い 吃度何か思戲をして健三に叱ら L ってい なは自然の 子供丈を相手に る解経 \$ は れの方の理 15 y — 自分の 種の 健党 な 物気を 傍る カン 一を一人書類であった。 0 寄り ŋ な 共気子 V い心持を抱 付? たま 丁供 かない彼等 力》 たに遺 た。 た ち 遺空 は L 主

うした 傳につ った時、 やうに て跡つ た。 れたので、 なか 意心 一週間後 い嘘が 識量 V 便三も何? 細され 0 假之 何事 同情に乏し た。 から らい には微か 氣き 答を取り \$ 急にら 日曜が がを變 知らな 起き は手足 やら 云は な感じ た。 0 さらして な寒気 を型な なか る迄は、 つ 來言 い細君に對き 力》 傍る 0 る た た 時套 が の上へ仲ば ねる から 83 あつた。 君 晚食 た好か 介世 首を 彼常 川よ 細されは 時頃 方で がき 11 りい気は風いる 腹切の 心神 0 丸書 きて 時じ C したま Tim 刻え 料を設めて 默弦 力》 でけて 後さ ら下た 15 7= に向記 6 な

彼れに、 のなかに引絡まつ 0 0 つ カン 0 取と 耳なに 0 た。其人と姉との間に起つた斯んな って可笑し い事を は此話がたいの滑稽とし ずあ ってゐる古 、営があ ふよりも い自分の影法師 寧ろ悲 ては聞き 是記

に偶然出 探してゐるん 先又何時會ふか分ら から知ら わざく彼處いらを通 つく は 75 だか、 はしたんだか、 ぢやな ん顔をして御出でよ。 また用があ ないんだ それが て、私 つつて通り かから 何度命つ 0 ないん 宅で B

70 其前は?」 あ」 都合の好ささらな言葉を 便三には空御世解 問為 は其後丸で來な は対応 年数は に B がけけ 丸つきり來な なかつた。彼女はたじ健 いんです のごとく響 無意 使っつ

対前は 3 時々は ね 何時で な 來たの と決ち \$ 時心 って程 それが又可笑しいんだ な ね。鰻飯か でもない んだから なに ね そ

> だよ。 で食べ 度と 及の御まんま ようつて云ふ ね。 ななん をでき カッ ф» 0 たけけ 可办。 が なり まり C: Et. な がいから あ 弘 0 0 を着てゐる 人の腹 他智 なん の家

題で、自分が東京という。 されを聴いてゐる健三には、矢服り金銭上の だ。 とうだっきょう 見覚言は 交際が二人の間に持續されてゐ が が が かつ 來なかつた。 自分が東京を去つたあとも、なほ多少にだった。 0 いふ事は脱線し いた。然しそれ以上何も知る事は出 目》 下の島田に就いては全く分ら がち であっ たの だと れ 一の問 では出 V ٤٠ 0

私や島田に二度會つたんですよ、

姚

べさん。

した を軽いる を盡す必要が も感じなかつた。 よらと迄は カ> 斯んな簡単 方から 高田田 0 た。 しなけ は で、 今でも 7 進んで鳥田 る 思つてゐなかつたの 三は少し的が外れた。け 一な質問 TI た。 種品 れ の好奇心を滿足 いと ば 元を 彼は此場合まだそ 共上今の彼は斯らい ななら 3 信じてゐた。 の現在の居所を突き習 處に住んでゐるんだらう なかつ 妙なに た。 は 化する 判然答 で、 彼の時間は るに過ぎな 大した失望 ક れ れ いふ好奇心 ども自 ひ盡す へら 程題 の手数 自分が 九 15 33

家と、 んな 彼ほたい想像の眼で、 事 其る に使用するには の周聞とを、心 餘りに高價 子供の時分見た其人の 05 ちに思 すぎたい ひ浮え

らし ねた。 丁も續 いて厭な臭さへ た泥で 其處には往來の片側に幅の廣 い一節を一 小快に た。 彼の鼻を襲つた。 つてゐた。 水の變ら 様のお屋敷と ない芸術 所々に着い色が湧 いふ名で覺えて その汚な 中は腐 は

長然屋 丸で見えなかつた。 屋が何處迄も續 けてあつた。 には一軒に一つ位の割 0 向家 侧質 石に加盟 15 は とす 長原 て る ががず る れ 0 で、 C. に建てら ٤ pq 何沙 拉东 \$6 内な暗い窓が開 んでも 序节 败旨 れた此 なか

所を少し 並んでわれ 肉はの 交つてゐた其町並は無論不揃で であ 此方 やらに所々が空いてるた。 む 屋敷と反對の側 L た。古いのも新し 7 島田は K は 小さ 彼の住居を のもご その空 な平家 あつ いてお 40 をこれら から 老多人人 頭はいらに

た。然か 健党言は 間常 易 75 彼就 そ いらちであつ が始 れ めて 何時 出世 來き 行っつ 四上 間 カン カッ 0 知し 6

何も云はずに又額を背けて になっ ない てゐる細君を見た。 な顔をして天井を見た。 あなた何う 胸には夫の心持が少しも 位於 たの であつ だといふ事を思ひ出 正氣に歸 さらして急に其細君の世話。それから枕元に坐つ もなっまっ シなか た。 それで 2 彼就 れで被は は平気

風亦 邪を 引い たんだつて、際者が云ふぢやななすつたんです」 V

な顔をし 手を鳴らして又細君を呼び戻 會話はそれで途切れてしまつた。 解つてます れぎり部屋を出て行つ

和意は

原や

健児言

そりや

だりして上げるんぢや 「何うしたつて、 一己就 行けの、邪魔だのつて、あんまり 何らしたと て氷嚢を更へたり、 いふんだい あなたが御病気だから、 りませんか ٥ それ 藥 を注 を彼っ

2 な事を云つ は後を云はずに下を向いた。 た畳えはな

理り

分覧えちゃ くら病気だつて、そんな事 さら考へてさへ居ら 熱与 一居らつし 0 い時仰 4 L ないで ・つた事で、 つし を仰し やら H やる課れ れ ども また

> がな 斯んな場合に健三 いと思ひ ま

> > ら、一御

な

ij

ŧ

せん

办>

こと記さ

もしくは夢を見る時、人間は必ずしも自分の論理の上から行くと、細君の方が此場合も負であった。というかされた時、魔睡薬に酔った時、からない。 事質の問題を離れて、これがる またがる 男であつた。事質の問題を離れて、これがあると するに足ら ら。然しさうした論理は決して細君の心を服思つて居る事ばかり物語るとは限らないのだか どの て見るよりも、すぐ 位な真實が潜んで居る か 0 頭の II 細され 力で彼女を抑へつけ 0 の言葉の 奥には と反省し

受取らうとした。然し舌障りの、記念だか床の上に起き返つて、細君

起き返つて、細君の手

らくしと明晓の方へ滑り込んで行く文なので、

悪い飯粒が、

はたつた一騰で口を拭つたなり、

すぐ故の通

気には始どな

れ

なかつ

た。それ

でも

彼は何故

やうな厚ぼ

やうな口の中へ物を入れ

0

一舌には 起

まだ苔が一

杯生えてゐた。

重常

くの で鍛へ上げた彼の頭から見ると、この明白な論 ある事には丸で気が付かなか らに見送づた。彼は論理の權威で自己を伴つて 健三は座を立つた 細君の後姿を腹立たしさります。 たっぱん できた はん できた はん できた はだいと思つて、・・・」 に 取<sup>と</sup> 「よどざんす。何ら に心底から大人しく從ひ得 解らずやに違なかつた。 り扱ふ行で居らつし なたは私 やるん Ti 0 6 だから。 細語な を下女同様 學門制 のかか 自也 分龙

+

健党言 共の晩細者は七 枕元に坐つた。 上鍋(人) それを茶碗に 盛り 13 ま た かい

丸で知らない人だがな

島田の

事で一寸御出人に

御ね日も

かっ

ŋ

來たんです 細君は帯の間から一枚できるとない。 斯らいふ人が貴方の寝て居らつしやるうか まだ食気が が、御病氣だから節つて 出色 主 4 枚款 の名 刺を

IJ 彼常

横

になった

た其名頭を受取つてた其名頭を受取ってはいる。 さと默つてゐまし と思づたんですが、 だ合った事も 一何時來たの か 一昨日でしたらう。 取つて、姓 6. 手を出 た事もない人であつた。 まだ熱 名を讀んで見た して、鳥の子 一方でかれ 下 な 御招 話答 ま

为 (305)

歸かし

杰

出た

が K 細点に 7 放世 目也 愉り 分変 振舞 何答 思な \$ つ 61 世 多 で隔かった。 0 な カン 話法 し て、 そ 0 能働 方は を 却か 的書

儘いいいた 云心 意い茶まる L は 起お 其晚彼 旨る 翌まなり は もら はま き 15 彼日身に 皆寝て 中京 程を から 7 カン な 技等 0 入れ 6 カン 付 は か退傷 を た。 叨意 生艺 き カ> 15% つ 7 日以 覺: 食草 寝ね 惠言 風か け 7 儀 カン る は 邪世 彼常 を深か たし 彼就 0 如言 of the TS に多少さ な位身體が た には其態皮 用心 が大變悪な 金 は 0) 膳だで 時は に着 の味に入るは を洗ふ段 るた健芸 もう癒つ り込ん 事とに い既むり 0 熱き して B を な い葛湯 存外安静で 風か V 妙蓬 吹ぶ して 力 は て見た 邪世 ま 規定に Sty To 皮が 0 15 カン 修念 の時には家内 げ 気ぎ 遊 少当 た つ 6 た 彼乳 寝ね た。 た る \$ \$ が れ -此方 が 0 は で朝食はず 誘笔 7 あ 然か 立た 7 ٤ あ 例な 也 0 N 0 老 心頭腦 を得ず る 何い 0 15 + Z. 7 6 時つ 思っ 和記え を熱き な 一一一一一一一 0 き 何多 B 食 V \$ 其が 過甚 彼乳 寒意 3-0 0 B は

通信着き 此ら時 7 は とし 換か ح 帽が子 細さ カン とさ 0) 受 彼れ は 君公 を Z 6 取 な は 持。 1) 0 依" れ は な 例だえ 然艺 うて E 吸其 15 そ を一 カン Ł れ 考 に宅 頭き 0 が んた て 度出 力。 た を 取出 を 6 专 0) 玄が 70 で、彼れ 出。 り白襯で り合 形式文を重 闘なき 衣を被 は B 11 な 猶強 0 7 服や 見る て 0 11 んず な心持 水きた 何い -世 洋服で 時つ る が 电 女な

其る

0

7

<del>混</del>和

た。

彼れ

自也

分龙

風立

兆世

0

事

を

0

は

も言いない。

は

15

カン

君ん

0

ρ

方きで

向き

節奏を を K 办> 0 刻を驚きむ 外をで た。 任.L 0 0 江事を外でし た。 いた。 傳 かたり て、 彼常 時 た。 熱な は È 自じ 計以指 ŋ の音を 頭きに に悪感 分范 そ あ る人の れ 0 角蜀·5 と錯続 Ł. 0 れ 多 75 を 取<sup>と</sup> 3 彼就 やら ť° た。 は て、彼れ  $\mathcal{V}$ 0 我が 7 見るり 舌だが 0) 7 全党に 重々 ふ音を 其常 に異様 寫す が が、砂ジ 倦怠 V る 文だ TI 0

を 彼れ細語 向立の 君気彼れ 床と を は は V 傍なに 取と 何い例れ 刻さ 0 て吳く に宅 0 0) 通蓝 れ ~ 0 ŋ 凝ね 0 彼れ彼れ た。 る は 0 不を不可 だ を着き 斋 な な額額 を 換如 を 0 ~ 共意儘等時

7

25

る

0

え

つ

細念は対

は彼れ

0

3.

が

儘

床を

延の

~

た。

彼常

は

15

す 0 (" 處こ口な 云ふ診察を 君公 ٤ 健党三言 1115 買か 健芸が眼 れを細君の 埋き健児 晚艺 彼就 あ 7 細さ 飯や が B 図だ で護っ 0 枕元へ 腹は 注意 なた御 15 部个 0 君公 な 15 てく 0 П 屋中 た 頭質 7 は は 0 發望 何也 中奈 は しば 0 0 カン る 0 11 熱が 來さ 食 飯は を 7 K 下於 0) れ 手で は 5 を 塞ま 25 L 殿い 15 た 狮音 不平 細され 出て たく 彼就 加益 召管 込む 力> 其る やら カン 华 を でら 高家 分龙 1:30 0 から なすつ 間影 様さ 名な 行四 來會 が が 15 な気が 飲の 11 75 0 0 無也 を 0 あ 7-1 手で ま カン 記書 頭の上へ 5 言え 呼よ を見せ 0 資質 20 ま ケ 憶物 を生分が が脱ぎ たどの ٤ W n 7 Ł だ。 製芯 -は カン 世 ち K け 0 を 0) 75 ۍ. 器 臭く 風力 ほど 力> れどもす 7 な 日星 \$ 0) そ 械 邪· わ 九 op 注意 つ 0 た 夜中 る れ だ 0 た。 5 を下げ 1, 細れた 共作 が 6 にそれ 雙方言 元は 女宝 0 J. TE 和ご

は

違ったがは

つ

が、同時に大した。

て何等の悪感もいを惹く話題にも

なら

な

力>

と思って平気に

7

ねる丈であ

は

たど

本院

人つて、愈々

鳥海

事

を持ち

持ちた。

素がは能 素性の概略を説明しは、自分は能辯な吉田は、自分は能辯な吉田は、自分 红 いて 會 見 自分の 0 顺学 序とし の方で、 つ て. 多馬 7)> 吏 れ う な 然し彼より 古山 V 先に、 0 身及

管に 5 出る。 もと高崎に居た。 糧秣を 納き きら 8 る して其處に 0 が 0 南京に あ る兵い

てそん 别言 な 歌野と は島田 關係 から、 の後妻のなった 0 0 段なくと 0 娘が ~ 聞き す ~ 校方の御世 も非野野 嫁に行い 7 0 旦那には 思想 話わ 2 先锋 出产 E L 13

造造く て話法 二点線流 3. 合つた。彼が今高崎に居ない 姓であ 西に L 島川 の方へ轉氏 を御い 承 の大酒で家計がの大酒で家計が なん から かいな士官に就 幾年目に 0 す 12 东 なる ٤

侧产

-C. せら。

IJ

つてね

ます

75 近点

大き

8 古にた時に いた。 3 ŋ は に此老人の窮迫の 狀を 訴(自然服な 心持がした。

何かするも. に騙されて 「人には、 な 孙 玄 -Ci V. ŋ のに無暗に含れて ッ好過ぎる す まふ B に金を出してまふんです。 んです カン 7 やって 0 い人など た Z. 坂上 ŋ

かといぶ別談をすぐ其後から持ち出した。 かといぶ別談をすぐ其後から持ち出した。 かといぶ別談をすぐ其後から持ち出した。 で選って異れる課には行く 月子で表現しなか した所で、 から かつ 一人同党 たとひ 9 た。 ぢ 40 なか 。 肝心の代表者たる吉田もの代表者たる吉田もので、健三には斯うより外に 古记 あ 灯過ぎる 田 ŋ 0 ま いふ通り老人が困窮 「或は からな カン かも 力。 外に 0 も強ひてが既 あ 知し 解釋の 强L 2 して ま 既言 ij せん」と 其然 に陰 道数 居る 欲き 共活经 張 ま る は な

9

0

カ>

月牧が、 なくなつ V 納得さ カン 月々ぐ 3 た。 何う消費されつ ま では自己の手に入る百歳しかない男に話さな識しかない男に話さな とに残る。 ようとし 時々使 た。 0 のは客だと 7 ある 神妙に は かを詳しく 百二三 例為 健党 を打明け 事とく説される明治 十圓 0) なら

~ 始き 2> を らな彼れい 彼を疑い 然が ひ始地 ためいめ が何 先方は 何處迄か、其 至 は 健立にも

處

を楽がした。と簡単した。 をまた島田 裏を行つ 葉は無流、 も続けて動き たが 手。段次 つ 分か をかか 遊に がした。然し彼のないにないない。 た。 田の持つてき 0 强調 とし カなか B た。 金額の 身の てゐるらしく見えた。 がまし にもな 上之 問題 0 できなったからかったかっちょ た戻して水たという 態度 10 V > 様子は噫にも は ははずで 件切 は響いの対がでいる。 れ 111-45 一て自然天然話頭話を何時迄 では光光を行いる。 では、光光の時を でいる。 て自己 た。不穏の一 觸ふに も出さなか 此るのかない。 期きる 00

通りの御交際は願へ て二人の が 0 健三は一寸返答に通りの御交際は願へ 古書を 頭島 7 ŋ 異なっのない 御交際は願る たかか 間に置かり 瞳を には、重たさうに 課に行 浮う 力 れた煙草盆を吹んないもので れ N の上き 七電子の 111-1 洋郷を日 人の面影 73

影がすぐひらめいた。熱から覺めた彼には、 斯う云ひながら、健三の顔を見た。すると彼の れ迄此男の事を思ひ門す機會が丸でなかつた 頭に此間途中で會つた帽子を被ら とくに島田といふ二字に力を入れ

のであ

問品が 長い手紙がお常さんつて 0 事 を 知し つてる 0 女から

阳岩

V た

しく 貴方が御話し は何とも答くずに一旦下へ置いた名束を力が御話しなすつたぢやありませんかー 女に話したかそれが彼には不確であ 上げて眺めた。島田の事を其時どれ程詳 せんかー

あ ij

健三は其長々しい手紙を細君に見せ رجي 州だ して苦笑した。 だっつ た カン ね。 除つ程古 い事だら た時の心

IJ にゐた時分ですから 七年位になるでせう。 私達

が

何か はしばらく いいい のは、彼等が其頃は 御兄さい 町の名であった。 III か 0) 3 事なら、 P. 住んでる 如儿

な

人だっていふ話 一何んな事つて、 こますわしと云つ 何んな事を云つたか ガ りま 餘 IJ 連り

の前表 閉ざたかを避 知りたい様子 づれ御病氣が御癒り 「其名的 細君はまだ其男の事に就いて、健三の心意なん。 それにいる を避け 柳君はもう一度斯ら云つ 別の名前の人はまた來るさうですよ。 盆に載せた土鍋と茶碗を持つて席を立 たい意向 であ つた。然し彼にはまた反對に があつ なつ た。 彼は默つて 又質が ひます 限めを 雹 か

上は又來るに極つてるさ」 らつて、壁つて行つ 一來るだらら。 健三は仕方なしに又眼を開 どう せ鳥 たさうですから 田の代理だと名乗る以 いた

た。 なほ 然しあなたお會ひになって? 質をいふと彼け會ひたく 事夫を此變な男に合はせたくな な 办。 つた。 若し來たら 部に対は

健なぎ 方だが 合う お食 はそん ても ひになら れを削だけれども 大の言葉が、また例の我だと取れた。 好い。何も怖に ない方が好い い事はないんだから」 正しい方法だから仕た C. せら

> 然また彼の なった頃、 眼を曝したり、萬年 をしてたい 健児さ 粉寫 玄關先に現れた。 考へたりする時が再び 一度無駄足を踏ませら Ho 筆を走ら ならず全然し いせた IJ いたくいろに 父は

と訊等れ 健三は鳥の子紙に刷った吉田虎吉と た。納君は小さな際で一御食ひになります ある名別を受取つて、 いふ見覚

0

云はず る た 命ふから座敷 細君は斷りたささうな意をして少し躊躇 然し夫の様子を見てと にまた書籍を出て行つた。 (二) 通信 L れ ナニ 女は、 L

も、彼は全くの町人であつ 時間の鎖を巻付けてる 其頃迄流行つた自縮緬の兵兄帶にびか 好い、四十恰好の男であつ 吉田といふのは、でつぶり へたりした。 た、縞を オレ 言葉便ひず 肥っ る」と引張 さら カッ た、かつぷく -) 羽織を着て かとぶつて

使三はそれ

が

何ら

た

2

0

た

0

額は

を

か

風多

7 は 別な 細君が次の間で 0 と終う 蒼蠅く 先言 つて 刻き の合語 を残 らず

ちゃ大で 細君は夫の言葉を肯定し つった。 好い ぢ cop な カン 悉ち ない代落 ŋ 10

事々につ 認める女は つた。 いふ気が、絶えず 5 める へてね を打ち解けさ 細さる 女で る いて川て 必要は 彼れは 斯から あ さう もら は獨断家で 腹はの 云つ 次して心持の好 させる天分 一彼女の胸 した點に於いて夫の權利を認 中にけ何時 來る Ĺ lt たなり 打ち解けて吳れないのかと カコ が質には ららな ずども 又差立 の奥に働い t 技倆も自分に十分 表向夫の權利を 8 9 いも 不平があつた。 B な く無頭音で れ ٤ いというというと 00 0 信じて 0 へ行から 態度は、 は 其がなせ なか で

あな た島に と交際 9 7 多 好心 4 と受合つて居

の不要想 彼就 いふ態度に 御前や 権がい 細点 で様子がな É づく 7 (t 前へ川る気になれな 何い ると、 時で にしがち 家族に關係した事で が文法を 彼女の性質 of. 急に限気 處迄來て默 の氣質に反射 あ 3 いのである。 て、 大が斯ら それ まふの 7

から、 構な はない 私に對して む ريم ない 何言 も構 カシ 人で め

御き 前き

な

んだ

も宜ござんす。 で脱線で つた」 頭の悪 れ つて下さる方ぢやないんだから 賞言の ばなら 學が 問 問題 といふ気が腹 6. をし い證據と 72 あつた。 た健気 やうな事を云 ち戻つて、彼の注 構なっ L 恶 の耳には、細君のい か思は て哭れ 0) 中でし 7 せら。 て其脱線は何うして 0 なかつた。 つて た。 出た たつて、 今に L 意を 顶点 なつ カン 制制法は 意かか 2. でなく 又好 てあ 事が 75 4 0 17 す X. 丸ま 構な ま 7

「無論貴方の御父さまつて己のなりをなってこのなっています。 己だの 人と御交際 小になっ な は ŋ ち なる前、 に死んだぢやな ま de de 田 とは絶交だっ

> たさら 面雾 後 ぢやあ 切信でき 0 仰萼

記憶を有つては自分の父に 1 200 た常時の さら 有つてゐなかつた。 は自分の父と 父に對 嚴抗 光景を して に云ひ渡され 左程情愛 よく 島紅 其上絶交云々に就 暗梦 0 覺えは 唯公 を 優をし 然ぶし な カュ

た積る 御物 何前れた ŋ はな からそんな事 がな を開き V١ た 0 カン V; 己常 It 話法

です」 一瓊方 ぢ 4 りま t 御智 兄常 さんに 何名 0 たん

は大はし な 和於 かつ た。同時に父の意志も た影響を與 0 返事 は 健三に取 へなか 不适 元の言葉も、 恵し 議室 何で

根據がないんだから 方がない。己から見る おや ・
ぢ
は 阿爺 兄は兄、 交際を拒絶す 己は己なんだから仕

ŋ 斯う云い どもその 朋於 版で堪らない 彼女はたい自分の夫が又例 いいかつ 腹の中は丸で細君の らに 皆然 健党 だといふ事實を 0 意見に 腹影の 中なで 意識 に映ら 其交際 同を限り だとば け

是文は何うぞ曲げて御承知を願ひた た彼は、しばらく口を開き得なかつた。 事が日來なかつた。兩方の間に板挟みとなった。 反別からなる其人に對しての嫌惡の情も禁ずるけると 手前も折角斯うして上がつたものですから、 いも

れば済まなかつた。 何うしてもそれを、節るのを不義理と認めなけ でも交際ふのは無でならなかつた健三は、 古田の様子は愈々丁寧になつた。何う考 彼は即でも正しい方に從 また

田掛けて行つて老人に慰藉を與へるなんて事れから私の今の狀況では、私の方から時に それも誤解のないやうに申し傳へて下さ を向うへ得へて下さい。然し交際は致しても、 はうと思ひ極めた。 昔のやうな關係ではとても出來ませんから、 ĩ いふ課なら宜 のですが しう御座います。承知の い。そ 時代 旨 は

ふ評になりますな」 するとまあたど御出入りをさせて戴くとい

た口を閉ぢた。 近三には御田入といふ言葉を聞く だ右だとも左右でないとも云ひか 0 ~ねて、 が 辛る カン ま 0

いえなに夫で結構で、 と今とは事情

> 草入を腰へさしたなり、さつさと歸って行っ をして斯う云つた後、 B 吉田は自分の役目が漸く済んだといふ顔はただしたがない。 丸で違ひますから 今近持ち扱ってるた煙 153

つた。 に引懸りが出來て、中々思小通りに抄取らなからなる。 まき まき なんぱん かき かき かき かき かき かき かき かき かき かき かき から とう とう とう とう とう つた。 た。 健三は彼を玄闘 迄送り出すと、すぐ書齋へ入けるます。 ればくれいでく だ 其日の仕事を早く片付けようといふ気が

んだ後、 なり振り向かなかつた。細君が其儘默つて引込 温ばかり聲を掛けたが、健三は机の前に坐つだ 其處へ細君が一寸顔を出した。「あなた」と二 健三は進まぬながら仕事を夕方迄續けない。 はいかんじゅつい

は

いた時、 細君が訊いた。 だと使三が答へた。 先列來た吉田つて 男は一體何なんですか」と 元高崎で陸軍の用 平生よりは遅くなつて、漸く夕飯の食車に着います。 彼は始めて 細君と言葉を換はし 達じか 何かしてゐたんださう

間柄やらに就いて、自分に納得の行く差失からとは吉田と柴野との關係やら、彼と鳥田との女は吉田との 問答は固より夫女で盡きる筈がなかつた。 彼的

歸つて置いて」

來ても構はないさ」

ら説明を求めようとし まあ左右だ 何里 うせ御念か何か異れつて云ふんでせう」

z なつたでせられ れで貴方何ら なすつて。― どうせ御節

ij

「らん、 断つた。断るより外に仕方が な

別々に考へた。月々支出 賄って行く細君に取つても、少しも裕なも しい勢力の報酬であると同時に、それ しなければならない金額は、彼に取って臨分苦 二人は腹思 云はれなかつた。 の中で、自分等の家の經濟 してゐる、また支出 で凡てを 狀態を

### 끄

一だつて斷られ | 嘘をする器にも行かないんだから は。 「それで素質に励って行っ には 健三はそれぎり座を立たうとした。 だけど、又來るんでせう。 少し まだ訊きたい事が残つてゐた。 髪ね」 しば仕方がないちゃないか。喧 たんです あくして大人しく か、あ 然か L の場と

かつ

だ

事だから、 憶さ彼れ をし 此事 る 特に就 した方 都合然 さない が好からう いて 1 0 思む L たら、或け彼女の反 出社 感か とさ た に脆い女の 小勢少の時の 二思。 はなか

Ho 午後連 れが 立ってかがて水 來 健党 た。 三当 0 吉克田 玄陽 と島西 に現意 四 は ٤ は

みも感じ得ずに、寧ろ冷淡に近いはない人と膝を突き合せながら、 してお には丸で は 此が昔 飲かけ 0 人是 極めて -L 吳れる T か解 彼れ 何四 は二十年餘 6 W 自然の衝動が 大たし な言葉を使る なかった。思 た懐っ ~ ば も合き カン か ŋ 0

あつ 嫌言 鳥 山 江 は るには、 健党 カコ 来 る ねて横風だといふ評判 -( を 位於 兄をや 7 れて あ 妙意は 、斯んな男から自尊心を傷てゐた。今の健三は、單にてゐた。今の健三は、單に 9 に高端 た。 単にそ 質はは 心さる は健三自身も心れ文でも彼を忌 れ rie あ る

した其言わじし人とざた を影響 ば、 矢や・娘は の人と L カン から 島門 感だ た。関係が絶えてから いふてに 1) でた過去も、自然胸のうり同じ健功々々で通すので 怠らない 大技物に用ひる 健め々々と II 思っ はで、言葉の たより やうに 、言葉の語にを切る 呼ば Y. 見えた。 丁寧であつた。 オレ ためない た。健ニはも も、食むひ う ち と切る注意 彼就 K 3 浮 II さき す 近る それ カン 主 れ 世

見せまごう 方の間に話題し 勝ぎかにつ る 然がし 積記 りと見えて、 はそ ځ 從証 式がは と力を 0 の調子なら れ C ٤ な 8 て談話 なる た。 カン 少さ HE 0 山來る丈不 L 向款 好心 は き つも成るべ さ懐養談杯 健児 だらら p それがため とも の氣を悪くと する 0 < も殆ど出 勸智 15 と途切 を かに録れている。 常然雙 する れ な

時まり 「此間二度程」になった。勝になった。 邊を御通りに あ 一度程途 の高橋 光谱 i. 雨南 あ るもんで 中で 總領の 誰結 降 なるんで つ 御物 事 た朝き 日的 寸 カン かっ が片付ですかし 健児さ カン HE 來き ij 事品 ま を 考かんが た 20 が、時等 る 何% た。 所言

> は あ

に開き 何でで 親強の人には、 男に二三遍會つたぎりをと た記憶は丸でな 局是 いて覺えて 神空 0 知し 0 か坊主だと 要さんとい 親光 かつ 0 芝に C ٠٤٠ な 他是 にあって、共 氣言 事品 彼れ B を 芝は Ł 健三は子供心 بلخ 0) 40 に顔を合 ない年位な 然がしそ 庭の 0

る方の御嫁 芝はと 4 え対意 ですよ。 がに入らして つった所 カン で 36 藤さん の妹を ね さんに営

主 た が、 あ ٤ 姊竟

が、所へ片付、 「要言なは死にま 領認のう たんで は、 多が 知し いてね、仕合は 7 6 世 ですよっ 1 そら み 行 総さ

人どで では な 1 うた。 カュ いふ名前は 11 そ 成程使 れ は 三に耳れる

前を通り それに近 けて、叔父さんくて 女生 ます へと子に 質は宅に手人をするんで だ 供養 カン ば カッリ C. L. 三年計 图章 渡さ から れ まし 何答

カン

あ

駆作を ル V あ 7 0 杯! 時<sup>也</sup> 7 あ あ 分が 0 た IC 0 網は 0) 通信 ŋ は 丸意 事 然か 0 ŋ 10 し常時のか た調 霜路降 が な 0 甘二 和信 0 ŋ 10 人どに が の羅 で 外を 馬ば 力。 小意 つった。 Mil 3 一つない 丰口 料や 裁修師 彼就 -0 な 41 を 0 なけ は de S んで 硬かた HID 7 ح 0 た。 れ ٤ < は子 れ ねて、 を とに洋袴は書くどはく 10 n ば おい を 着き穿は 供電 親 彼れ 7 北市 胸影 0 L 得意に手をかないもので の上意 て は開き 4. 22 海茶色 i 清ぎ る 0 児く て、極意 いたは には腰 75 れ 4 生ないと Ŗ た 古意

引かか 頭っ 0 れ 巾え様き 7 なん 例む な子し 0 op 0,) 0 形容 B 其原 うに 7 0 総お時 < つた 其人に手を L 被な 0 帽はは 山堂 る 彼れ 手品師 フ の裏 0 15 エ は き を ル 珍 カン 何方流 ら表へ指す F が 引力 B 彼れの を 15 カン れ 3> カン iris! 帽子と L 無な 0 配送 を突き通 た満足を ij た。 6 さら を寄より ٤ ま 坊です は IJ

見つて見れた。武者總、錦總、二枚つじき三枚ま人は又彼のために尾の長い金魚をいくつもまない。

足を 彼就 はは 身に落 き 分类 护心 網系 0,) 身體に to 彼江 金紙で た。 あり ·i~ 6 で活 緋な 11 ま Ha ムに買って た発配を配をして と能力 がいは 吳れ Ŋ 舞 11

作できたからかったから を で あ が扱か さか た。 この 彼れた。 便ない こう 封はれ いて に此風と て行く ま また其人に連っの手に渡され できも た子 11/2 時代を勝れる たく 彫刻で 珊莎 供電 0) 渡さ 10 期で 脇な TS 大だ 発覚の 差す で、 で持ち 師品 事じ 1115 何時も れ 來 110 から 位は た 實 y, 上影 ま た此唐帝 な知が 矢服其人 た。 抜け って で た は 何芬 鼠が赤が 度も 20 45 13 成は時々此脇差 協差の かつ た。 子しと 拔站 好きた。 彼就 かう 乗の 4. しを、白 族語等と は変え 所は 行者 غ 小京 分流

來すて 小また。船が 船沒 いい 11 時生 彼れ た 々ぐ た彼の眼のなだの。 は は to 彼れ さら を 0) 防空 去 0 度腰蓑の 格的 里り n b 捕 1 動き 鰡ら 7 里り 白点 だの 面智 を着っ カン 舟君 白もの す B 彼れ 神智 れ が 30 が 0 15 水路迄來て 杉等 つたの で、彼れ やう た 漕 れて、 髪って 船 ふ場合 な光を いで 河がは 0.0 よく が 河ふ 居<sup>30</sup>て 東京 跳はね 豚 It けずで重く 腹ば 11 0 躍を細なを打っ様と打っ 古か 龙 かいかいかい 海か 1 打》 波なが 鮑 船艺 頭ぎが

する 太然鼓 様子 と育児 を見て禁し やうに叩い た後の 使える ころ その 歴党 胸兒 オレ たり は、不ぶ なご 間等

又共無 子を被らな 事を發見し ば寄せ 凡たてそ 心意 事 た。古法幼寺田市 HIE あり 映る 虚談 來言 る オレ 印字 りない男の る 程是 記憶が 種語 d d 力。 ति वि が 許感 る オレ 憶ぎ 無む 姿がた が続くわ 彼れ 1) 種富 は、 悲光 零点 C あ 断だ 各部へ れ 阿八元 0 ŋ & 0) あ 达二 Hr. 決ら 的手 3 實 な制物 末 を下げ 礼 5 ち に解 事 20 見かえ は 1) あ 必言 寄片 ずが時時 Ł 片完 斯》 的まじ

う一の有つてゐた 其頃の 心が思ひ用せな いのだらの有つてゐた 其頃の 心が思ひ用せな いのだらの有つてゐた 其頃の 心が思ひ用せな いのだら事を發見した時、彼は苦しんだ。

雷ない 際記 然がた。 ح はれ 0) 幼り が健児 わ が か心持 の時 にと 時分是程世 Ł 0 V 7 · in 大篮 Ŕ. 話わ 3 な疑 0 15 を な 丸で 間之 0 た人に 忘れて TE 0 到た 竹岩 主

健党言 5 色口 It 2 2 かもあかいまって が な事 行たか 17 を心かけ 00 其でなる れ た 3 密導が 24 ならず多い な 知 7 礼 文育 N 15 は だか ラ分此方だ 19. 思義相等

何も云はずになる。 儘流 て あ 9 は 更 W de りはる料 和末な菜子 折貨

細された あなたまだ其處に は 加舞に默 に茶碗だの 心つて生わ 坐力 って居らつし つて 煙を草 **み**る 盆門 を片付け 彼常 の前き に始し立ため つ た

やるんで

す

「あの やもら 三はすぐ立ち 人達は 立たつ ま た來るんで 上らうとした。 7 B 好い

來るか B 知れな

又是南京 てが しきり禁でさ 彼常 が落ちて がら言ひ放つた儘. 菓子折を いまだ質はず 7 がが 予折を奪り合ふ子供の摩がはで座敷を掃く音が聞えた 來た。 10 な 健三は買い 0 たと思ふ頃、書香 10 **ゐるオ** 音が聞えた。 また書簿 はら ヷ゚ 1 から ~ 3/ 日の空から 入芸 L ユ 思な た。凡なが つった。 1 0 事記 な

丁供も油で

れて行

きます。

置相

6.

行く

と八谷

いも連れ

C

雨喜 祭 降る にば 染付け Ho 力言 カン 幾いか 1) 氣意 ち B & れた とら 續言 毎日鬱陶 いた。 やう れ っななから深い 7 2 た L 和意思 しい思ひをし からりと は、 輝や

り愛恋

VI

た大変で

口多

を利

力

TE TI

力》

0

た。

する

とそ

れ

何您

ريد کے

Z

カン

->

た。 は

彼れ

筒が 被きの 女子抽象 が 身な 油斗を崩ける 信息 4 変を見り 上げげ た。 それ カン F

急急

時 7 る 三は類杖を突いたまでが服装を改めて夫がのできょう。 めてき 2 のも き V 15 庭証 を一來された

た。 何と味み 健三は一寸振り 南 味を自分の妻の上に見出し、異刹那に爛熟した彼の なた何を考へて居ら 力 行べく 0 力。 V つて た彼の眼は て細君の像所行姿を L 不多 小園と を 見み

え」 ~

子子子 細され また 供管 石の答は彼 B は 侘び に取り つて除りに簡潔 1 我に節 つた。 過ぎ た。 彼就

> カン ね。

又書齋へ引き取った後なのとまたとき。 りき取った後を健三は郷州君のかって来たのは、きたとき。 りょう として はいでせらから から 愛嬌が、彼には氣に入らた 選くなりましたとも何 り 「只令」 一二時間經つてゐた。 の歸つて來たのは、 から 獨とら 0 彼就 0 が夕飯を濟まして 部と カン ない彼女 5 10 灯が點 い暮ら は一寸振い彼女の無い彼女の無

に算た みを現す 彼等は な仲家 君も其儘立つて茶の間の方へ行つ 又細君の心に暗 話をする 額がは 顔さへ見れば自然何かぶひたする機管はそれぎり二人の問する機管は V k 夫婦でもなかつた。 は、御五 い影を投 一が御互 げる姓 又差 取上 から たく 間に絶 0 となっ 7 n 丈言 なる あ まり 0 え 親岩 P

た折ち二三 陳なが 此問宅へ行 F 随分驚い 過ぎた。 三日經つてから つたら、 ち 0 何時の間に たら、 から ま 5 時話題に上い まし 細なれた 門も た。 始問 の叔父に合ひさ 歸つて まだ盛た めて 也 其日外 海か 15 ま 20 る し

大用が出来たから、是非典少し 都合して気にいる頭、彼が突然で車で遭つて來て、急時にある頭、彼が突然で車で遭つて來て、急いにある頭、彼が突然で車で遭つて來て、急いにある頭、彼が突然で車で遭つて來て、急いにある頭、彼が突然で車でするの」 0 7 东 た。 に印紙を貼つ 思な添き 置がい 其言中の かと頼むので、使三は地方が出來たから、是非典少し かと頼ち企を た整文を 位 但意 し利り 些少ながら た金はそれ 利子の儀 後 から 用立てたら、 きり 郵便で の銀行に預け 戻つて赤な 4' 心三がまだ地 一送つて来 2文句完書か して見れ 男 立号派 Ł

んで カン なかか を たとひ一 取るべく店先へ腰を卸して一斉として動き を買って貰った事をわれ 例のない此人は、其時も僅 取つては其態度が如何に 董其昌の折手本を抱へて傍に佇立 錢でも一錢でも負けさせ 池の端 カュ 見苦 五風の の本質 C れば

「こんな人に監督さ であった。 れる大工 や左覧 はさぞ腹

を洩らした。しか 健三は斯ら考へ し鳥田は一向それに氣が付かながら、鳥田の顔を見て苦笑

んですから、 一らない 御陰さまで、本を遺して行つて吳れたも で、 あの 何うにか斯うに 男が亡くなつても、 か造 型つて行ける あとは

調で歩う云つ 名前を知ら は れば なか 0 作った書物を世 0 訊いて見る氣にもならなか 健定さ ない筈だと 字引か教科 不幸に 0 中な いつた風の口 の離れ して其著書 でもが

> なつ こ置くとそれ 健党 て、何でも儲けるには本に限るやうな事を は默つてゐた。仕方なしに吉田が相手にとそれが何時迄も賣れるんですからね一 B 0) は實に有難 ので、 0 作

云った。 してね。 だけだもんだから、實は 「御祝儀 それで年々若干と極めて、向うから收 は 濟ナ んだが、ーーが死 私が本屋に 2 だ時後 懸け合ひま がなっなっなっなって

其がま ものはとても敵 な氣もしますが、さて仕上げて見ると、 なさ 「へえ、大したもんですな。 3 る時 せるやうに が利廻りの好い は、それ丈資金が要るやう C ませんな い譯になるんだから、 成程何らも で、 一寸損 學問を 無む つまり

うな た。其上いくら相槌を 彼等の應對は健三 手持無沙汰を彼は、巴むを得ず二人の前になるない。 ながら、時々庭の方を眺めた。 な見當へ向いて進んで行くば 得ですよ に何の興味 が た do. 與意 かり オレ

であ

は、

一角び座蒲園の上に坐つたま」、

を

考かがたったっ

な な

VI カコ

ap

の松が、 共分庭証 なが、息苦しさらに蒼黒いた。何時線をとつたか分 にはま た見苦 しく手人の属 に着黒い葉を垣根の傍に茂書る。は、なねのないやうな一本と かな かいる 0 -6 あ

> らしてゐる外に、本らしい本は殆どなか に馴染まない 地面は小石交りに

「此方の先 生芸 ď, 一つ御儲け 15 な つ たら 如い

感さうか健三の體を見ても澄ましてやないない、 大きて あきする様子も見えな で學資でも出して、健三を洋行さ たい 是で御暇を致す事にしませう に吉田が例の煙草人を腰へ差していでは こえたので、彼は厭な顔をし ない 計 二人を送り用して又一寸座敷へ戻った。 後は漸く歸る氣になつたらしかつた。 是は年寄の言葉であつた。それが恰も自分 なに謬はないんです。 de la は突然健三の方を向 のですね」と云つて数を合 に行かな かつた。 方なし た。健三は苦笑 た。然し老人は 上祖語 てね に「え」儲け せたやうに聞き かっ 今是 た

「一體何の為に來たのだらう。是むや 彼の前ま 4 に來る には先列島田 と同意 ľ 事だ。 0) 持つ て來た手 れ れで向うは面白を加い が対方 龙

1150

世

ち Sp

なけ

れ

ば

は

いさ

んですよ 「見ない譯は 事 が TS カン ない わ。 吃度な れて居らつし p る

3700 6 「然し八つで宅 細君は口ま 多少社次もして 上く終が切り を繋んだ。 いれた へ節の 0 ٤ 20 そ た た れ 6 15 N \$. が し んだから 譯でも 何故 た 所尝 だか 仕し 0 な 復籍する 健なぎ 方常 いんだ ガミ ない 15 カン は

も質は面点 in 御节 今に 正上 し 15 白素 ζ な れ な ば好い んな人と交際ふ のに。 0 ま 6

なつてあ

0)

は。

骨豊た

な

6.

わ、

淋しかつ

だらうと思ふんだが いふ氣なんでせう、 から が己には 些も 解ら 先方は」 ね 40 向弦 う 0 \$ 職語 B

可作 然し金は 御兄さんは な 水たに違ひ つて云つて居らつしや 何でもまた金にしようと思 か から斷つちまつ な 用心し いま たんだか なく ちゃ不み造 構な

20 だつ 0 7 是礼 其と には カン 玄 既に防ぎ止 先何を云ひ 最初か 6 出产 do た 3 とば な た豫然 6. カン ٤ IJ も限室 から 信と 働き 73

> しく た理り 萌き に限ま L 4 健沈 頭等 に、微学 カュ かな不安が 又非

> > 細芸は

厭な顔をし

た。

彼

女自

身と

不少 ばら

は何處にも

小気 から

20

再び健三の玄關へ 埋めてしまふ程 代しばれども彼の仕事はま 15 其る 不安は 後の仕事はまた其不安の影を何處なしとと、 きったのかんなの仕事の上に即いて過つた。 たせれ しか 現れる前 -) に、月は さうして鳥町 は早く of the 力》 末まが

細君の手に委ねるのを気にしてゐたとう。 となって彼の前に出た。 はなる 金額の金巻 はかの外で 慢いて取る 金額の金巻 とっている。 またく またく またい かんしょう は 鉛筆で 汚ならしく書き込み 13 き込んだい 全然 を 合計師 學げ

代質大け れでも細君は澄まし 時は遠慮なく細君に請求した。月々買ふ書き 秀婆 こくる 書き こくる まき できてか しばれ 断う考へた。それで自分に全の彼して、の かい なか れが意外であった。彼は未だ會て月末に細點 0 の手から支し 一月々の まあ何うにかしてゐるんだら った。 細君 としい 物定 でも随分の多額に上る事があっ の放漫 はち 0 明細書を突き付け んとして己に見せ 20 疑さた。 一方が 經濟 に暗ら た健児 促一は、そ 砂れ た 書き物 例に は時きそ 要ら

此場は

にも彼は

が記念の手

から

ないなった

を受収

ざつ

と思め

を

た女だ

る。 分程忠實な經濟家は

れ丈食つ る事があつ れども 來ても 0 た。 説明を聴 中なん 彼女の返事は是限で ども思い時は意地になった。使三も機嫌の好い時 見當 またそれ 會計簿はつひに健三 解ら が付 たも た。 75 かな から 7 かつ が高過ぎる 解るに 其影響 カシ かつた。 た。 又差は 見四 時はそ あつ はよる たとひ 中 TI 0 7 9 カシ から れるとごち T の手に がどれ程要っ 質際月に わざと見せる れを默認し 帳 安過ぎる さうし 面完 づらは細む 渡らな に着をど て月末 17

たも 實は毎月餘ら して 不 細君は日下の暮し向に意情ないとであれて、頂かないと 何か變つた事でも 不思議 0 とは オム だ 12 世 健児 にも いんです 礼 し向に思いてないと・・・・ 0 あるの 思へなか 能く今日迄造つ Z) » べつた。 L 先 て変ら 游学 就明を決 \$L

て貰ひたいか の會社を起すんで、是非健三さんに 何をしてゐるん 今何をしてゐ んだか分りやし 其内上る積だつて云つてまし 0 主 せん。 質成 何たと

金を借りら た。彼は實に此手段で細君の父から何千 本を捲き上げたの た。さらして是が今建築中の會社だと云つて、 は其父を旨く説きつけて、 を建ているるとかいふので彼はそれを本當に 健三には ゆかりも 細君の父もそれ 其後を訊く必要もなかつた。彼が昔 れた時分にも、此叔父は 他人の建ているる家を見せ を疑はなかつた。叔父 門司迄引張つて かの會社 かの資 行っ

近三は此人に就いてこれ以上何ない。このなどの た。細君も云ふ の通り合話は其處で C あ のが厭らし 切れて も知 かつ た。然は まはな ŋ たが

振ぶりで 「あの日はあ 御兄さんの所へも廻つて來まし まり好い御天氣だつたか 5

楽生寺前だから、 

もなか

へつた。

分りつ子な

いで

せらけ

れど

间

しろ碌な事は

そりや起つて見なけ

れば、御兄さんにだつて

居らつしやいましたよ。 ないんだつて。 仰部 兄さんに鳥田の B 來た事を話 あ 今更來ら 2 な ds. れた義理ちゃ を相手にし たら いて な

た H 「それを聞きに、 細君の顔には多少諷詠 0 カン 御前わざく薬王寺前へ廻がまる の意 が現れ てゐた。

でせら。 と思っ てさら他のする 「またそんな皮肉を つたから、 安に あ 事を悪くばかり御取りになるん たいいけて一寸何つた丈です んまり御無沙汰をして濟まない 仰き L やる。 あなた んは何らし

何んな面倒が起らないとも限らと 党等 だ 使三もそれには苦情 たまに訪ねて るんですよ。ある云ふ人と交際ひだして、 の義理を立てくゐるやうなも 一面倒つて 御兄さんは貴夫のために小配してねら 彼が減多に行っ 行ゆく な面倒を た事を のは、つまり をいふ餘地がな 0 で指すの ない兄の家 りきょう 0 かなし なの ないから 代旗 で、 カン りに交際 いった。 細君が つしゃ 6 また 力。 な

な 一だつて 碌な事があらうとは と思つてゐらつしやるんでせう 御金を 造って終を から 切 -) た以い

悪い課は 父の手から鳥田 手切れの金は 普養育料の名前の下 ないぢ 四田に渡され やありませ れた 0 あ

は、 しか健三が二十二の春であった。 「共上その御金をやる もう貴夫の宅へ引取られてゐらしつたんで 十四 Ħ. 年之 B 前

せら 手で養育されたのか、健三にも判然分らなかで、答言 いくつの 年亡 から いく つの年光彼が全然鳥田

「三きつ ましたよ から 七季 つ迄ですって。仰兄さん が左右 仰為

た。彼の頭の中には眼鏡で見る健三は夢のやうに消えた自分の 左 右かしら

繪が澤山田 目付がついてゐ ら大丈夫間違はないでせら 彼は自分の離籍に開 證文にちゃんと左右書いてあるさら 用た。けれども其繪には た書類 とやら 何 n を回願 を

ねたも

0

だから

御無沙汰をし

て済みませ

は丸で細君に通じな 貴夫の は恨めし 神經は近頃餘つ程變 さらに健三を見た。 かつた。 何 う し 健党を 7 8 論型ツク 0

がなか て腹立たしい程の苦痛を感じてる そばれを観察して下さら あなたは誰も何もし 0 0 のでき た。彼は自分に不自然な冷か には細君の言葉に耳を傾ける餘裕 な 6. 0 に、自分一人で ない た。 3 苦る

現だ には何よりも かつた。 來ない男女のやうな気がし **うちに、** り教育なりに 健三の新に求めた餘分の仕事は、彼の 二人は互に徹底する迄話し合ふ事のつひに出 とかない の自分を改める必要を感じ得なかつた。 無意味が彼れ か為慈 る男であった。 味味に 恐ろしく見えた。彼は生きて 取つて、さして困難のものでは はそれに費やす に暇を潰すと せる、 又仕遂せなけ た。從つて二人とも いふ事が日下 時間、 と努力とを れば 學問 ある 0. なら 彼就 ts な

細君は座敷

へ島田を上げ

なかつ

たの

が、たか

でも

L

たから

何時でも夕暮になつた。彼が其餘分の仕事を片れ 関の格子を手荒く開け 或日彼は疲れた足を急が が其餘分の仕事を片付けて の顔を見る なり、 す 雪 て、 あ る と鬼べ 家に歸るとき なた 自り 分え カコ ら出て來 の家公 が 0 文系 玄岩 は

> 細君に扶けら 來まし 見當が付いた。彼は無言の儘茶の間へ上つりだって、我は、我になる。 様子と言葉から、 人あの人と呼ん たよ」と云 れ ながら洋服を和服に改 0 育る た。 句は 0 0 20 細さ 5 たの 刑は ちに誰が來たの は鳥田 で、 健三も彼女の 0 事を始終 カュ 略

彼なない。問もな 彼乳 が 火歩 細君に質問 0 なく夕飯の膳が彼 傍に坐 を掛け つて、 煙草を一 0 前に 本况 運は ば カン れ L た。 7

んでねらつし

やるんだから仕方がない

は突然であ めて芸味を悟つた。 彼女は、返事を待 あの人ですか。ーー 細君には何が上つたの つたの つた。一寸驚 カン 3 ち受けて か 御智 75 いて健三の顔を見た 一解なら る夫の様子 守で ない位此質問 から始せ

夫の氣に障る事でも ましい答をした。 上げなかつたのか えい。たい玄關で一寸」 とうに何ふ答だつたけれ とか云つてるたか したやうな調子で、言譯が 少しし 旅行

2 耳に響い かませ Ų, ふ言葉 が 種 嘲き 弄多 0 5 K

とも思 か 旅行なんぞするのか 61 ~ tz 6 が。 御書前き にその の行った 刑等 先を話 ある身體 L

て云ひまし 所言 せら 「そりや何、 で來て吳い とも た。 18 大道がた 0 云心 て頼 U. あ ませ ま のお縫さんて人の たから  $\lambda$ -0 た。 行 つつて來たつ たど 宅な 娘 0

此間書町から贈れる か旅劇の つた所 「軍人なん」 お縫さんの ある中國邊の或都 す 松外 開かい か いっす た柴野といふ男には健 7 其る 0 知つてむ \$5 総さんて人の御嫁に行 紫色の 合であ 今の任地先等 机 11 ÅЮ

らく 能よく 健三が急に話 間を間を 知つてる たあ ね を途切ら とで斯 んな問を掛け たので、細い は L

人で 姿をな 何時かか 健三は心のうちで背見た柴野とおけたますことの ず べて考へた。柴野は肩の張つた色の思 御兄さん き 男に 眼鼻立ち から 遠なか から 何ひまし 0 いふと寧ろ立派な部 \$6 の経さんは \*\* 縫ぎん

二圓の 3. で、 友達が あ の會費が 五人で ない 一誘の端 丈なの 理り 由ら 田で、同行を断った いたとこした時、彼は 、遠足に行 力。 は

一行つても 細さ た自じ は云ひ悪さうに、は云ひ悪さうに、 つった。 カン つつかい 古かが つい ななく 位に 75 って Ų, は を質に入れ 打响 んで 節行 きさら す it 0 是礼 加重ない 文音の なも れ た顛末を話 ども に仕り 收入で 0 だが 舞っ な 0

0

た。

を殊更に 入つたり 一んで、 II 昔自 類を 侘び を 刻き 者为 配 た しく思は、 分が 0 ŋ 0 0 が動物 付けた。斯うした聯想が今の彼やうに見えて、彼の子供心に淋 がち を そり よく目を や兄が 外へ持の な彼の等 學 彼常 の態度は、恰 0 した。 等的 7 出での 晴花 たり又持つて 治を に知れな も罪を と風呂敷

質を 力 置 V た 0 御节 前に が 月七 分で置っ きに行 0 た

中

彼日身と 自じ ええ頼ら 日分より な 所言 まだ質屋 んだんです」 り貧苦の 出了 くする 暖飲 舎が を TI 4. 彼女 事 0 な 平公元 V 彼れ

誰當

K

らう れ

٤

考へ

れで

物質的

の要求

應ぎず

御智

け

6

九

あ

ŋ 弘

そ

12

健なっけ 枚き 持つて 明的野 if れ 护员 一は其余 の質量 ば のう なら き たも 7 ts を 訊<sup>e</sup> 0 op 帳が 御婆さんにで v 0 ٤ を カン 質を 75 V な が .گ カン 0 あ 入り 0 つ のは、夫の恥に相違な人れて、家部の足にし 15 つて 和意和 夫が碌さ 便 利 が自じ す 分の宅 似な音物 きから 10 は

6 75

にと思 岩' 袋山 オレ L 6 から 其時細君は別に るしきと か彼れ間ま を受 健な た 來る 無む 和された なら、 州だ 前龙 出所を 自分の新たに受取 坳 れを 0 TS は が もう少し して封筒の儘母の上 事と 0) の手に渡る 吃度喜れ 優 5 坂上 しい言葉に添 健艾 り上き ちに 知し -0 0 Ĺ オレ た。 上げた細岩は 相差 働から は L 月子ぐ 双若 やう 1J 家が計せ 々後なかの 傻 礼 つたも た い言葉も の不足は は裏を見て、 75 0.) 0 6 放禁 の紙覧に 15 0) た 別の出 を 0 产洋服 を渡れ HI E 歩き 0 は 0 i そ して男 如言 變況 たらら すぐ 7=0 そ 15 然 < 内多 決ち れ 共言思望 Z カン 心心

くエ 0 面党 要求を充っ 3 7= 此方 たす 金岩 は、 ッ方でん 一点り として 0 間に 郷しろ 存 他是 失いにいる。

は して 細なな 何ら あ なたの着物を持へようと思ふんですが、是日經つてから、健三に一反の反物を見せた。 L ま はおかり せ 0 0 物是 なさ を回点 復か す 80

状態に目分が を立った を立った 彼女の愛嬌 つた。 細言 10 の細君を 立った。 そ 0 なつ は 額能 れ 其が不 は晴々 が下手な技巧を交 から 添え 制以 細ご 寒彩 せ 枯れのま しく から を 6 をうなが オレ 座を立た 輝いながったかいた せ た なけ った。 0 -カン オレ ٤ がばな さら た。 考 なら 細ぎ 外か 君は る ない心力 7 L 寒さら 彼就 健艾 it 何な

かれたいたかれた。 云 つった。 と口も を利く 次言 排音 會ない かい 來さた 時等 彼和 は

間だち 愛意 る 一記に決ち を 誰だ 3. 100 P き な 止めて、 して 仕し V: 方常 な意じ たが自分が 御がま な しに左右 地方 外一個 の悪常 0) 考がんが 3 てねる 有も をする人は居 7 ts だ やう Spr.) 温泉なか な人に

前是 11 始終 世 カン 7 20 る ぢ な

んの影が差した。

鳥

田が彼と此女を一所にして三の頭に不圖又お縫と言。真は、不圖又お縫

H

見の名前を見た時、健三

た持ち 彼には 這入って來た。 何い 時つ かに腰を卸し もの なり何時近も読みさうに なくなった納君はつひに夫を促 やうに其儘立ち去らう それを大の た。健三が受取つた端書を手 L とも 渡之 ない L せずに、 ので、 た 彼がな

來てくれ、 成程端 健装 あの人の事で何か用事が出來たんです あ のなた其端が きか 書には島田の事で會ひたいから一寸 漸く書物から眼を放し 書は比田さんから いた上に、日と時刻が明記してあ 彼を呼び寄せる失心も丁寧に記 來たんですより つて

方から相談を持ち懸けた事 カン 丸で判明らないね。相談 何うしたんで でも なんか丸でな なから 5 L 0

いてあ 端は いてあるでせう。 み 引書には んなで交際 つつた。 0 公式つた通り ち 共虚に 御兄さんも 42 不可い ŋ 0 つて忠告で 入ら 事品 ずがち W やると b なさ

> 15 此方 て、受まで雨家 あ L 女が る。 たいやらな希望を有つてゐたらし 生母はまた彼の兄と自分の 0 闘っ 係は 老 -). ながらと 奴な とを カン こった 如こ 大学が

れども あたし 6 健沈 ち B 40 んの宅と斯んな間 始終健 ち P W 0 家言 柄管 行か になら れるんだけ ないとね、

願かいりみ 「だつて お藤さんが健三 れば古い昔 お総さんが今嫁いてる先は元は古い昔であつた。 E 斯んな 事是 を と云つたの カン 6 0 200 0 許公

B

嫁なんでせら 「計嫁でもは らよ 場はいる によったら斷る気だったんだら

わざく

5 「そんな事 ぢ 40 體に 御兄さんの 40 経さん が 判わ 然かる 0) は 方は 何き方 Z. う 行 きた カ> 0 た んで

世

此言

に應ぜられるの子供のである。 75 こつた。 り判明らんさ の時分の記憶 40 5 75 人是 情等 が 0 1 3% 7 0 た材料がい 細された 0 問き

健 11 がて 返事 ずの端書を書 いて 承知の 0 旨な

70

IJ り又津の守坂 出掛け して指定 0 日四 が称た

約智

宋道

0 面に於いて愚直に近い彼の性格は、一 彼は時間に對 0 あ つた。 して関る正確 懸けられてゐる な男 6 途中で二度 地海 や。 つつた。 B

遠ざかつて行った。 11 次して自分の思ひ通りに彼は途々自分の仕事に就い 歩日的へ近付く くと、目的は又一歩彼から通りに逃行してゐなか て考へ た。 共気仕で なか 事

であ 今はで なかつた。 気が気が 彼は又彼の細君の のつた彼女の脳ののた後女の る種となっ の歴迫が家庭を襲はうとし 彼はまた其細君の 胸に猶聞い不安の影を投げて出ま 乗つ 歌私的里は、自然と輕く た時の 事を考へた。 鈍い動搖を彼れ 里の事を考へた。 共常時 てねるらし 明治 烈与

と肉と てが頽脱 彼はまた自分の なけ 所に纏めて と歴史とで れ ばならなかった。 結撃び 如意 付け なけ 凋ぎ と見き オレ た自じ であるう れ 7: カン ら島田の湯 つた。 せ 血が凡芸

すら 多な 20 の中から撮んで食べた。 い切長の其眼のやらに思はれた。 鏡臺の前で鬢を撫でつ は一度その新宅の門を潜つた記憶を有つてのは柴野がまだ少尉か中尉の頃であつた。 IJ く飲ん 、長火鉢の猫板の上にある洋盃から冷酒、東時無野は除から離つて來た身體を大き其時無野は除から離つて來た身體を大き た恰好の好 の新宅の門を潜つた 0 ことに美しいのは V 6 女で、 さんは白い肌 けって れ た 据さ ŋ た。彼はまた は り鮨を頻りに 彼等の 面長が をあらは 時に表記を の色白いから

對する美醜の鑑別もなけっている。美上であった。其上であった。其上で ・差錯いて、 謨ない 球に れて って、 とお縫さんとの結婚は、他に た。 夫から産職に倒 L L のやうに、 た。 女に近寄りた ŧ 到底物に L \$6 発さんは、 却つて女から彈き飛ばした。 似たやうな一種妙な情緒があ がるこ なけ ならないものとして放棄さ その頃の健三は、女に 彼を、自然の力で、護 れば好悪も有たなか 面党 倒の あ ふと彼より る なし 彼れ を 0

たし あった実なんだ を愕かされた人の 「あの人の本常の子ぢやな「あの人の本常の子ぢやな なかつたの 貴夫何うして 丸で問題にやなら 健三は膳の上から急に限を上げた。追 12 其お からい やらに。 ない。 総さんて人をお賞ひに そ お藤さんの連れ ないんでせら れ に記れ そん な料館は島田 ま なだ子供だつ つ子だも 饱等 なら の夢め

25

た。

「だつて貴夫の

御嫁にするつ

て話と

があ

0

たん

成な

程そんな話もない事はなかつた。使三が

ま

五六の時分、

ある友達を往來へ待たせて置

「何なせ

総さんて人はよつぼど容色が

好い

45

んで

す

76 意識さん と云ふの お縫さんて人と は 島語 0 後き の名な 所にな 0 お 0

友達は獨逸語を

0

の子供であ

の健三に會釋した。

を日撃

Ĺ た

ラ

ゥ

門に倚

0 智智 ~

待

0

上上云

一つて彼れ

をひ つつたの

だけ

E

もしその

<u>ک</u>

時、偶然門前の泥溝に掛けた小橋の上に立つてきょうだえば、とないかっこだったった いて、自分一人一寸島田の家へ寄らうとした

るたお終さんは、一寸微笑しなが

見<sup>み</sup> なけ てねらしつたら、何らで 何ら なっ 7 る カン 判ら な せう。 ぢやない 今は頃月

-0 事に ょ る 幸舎福舎 カン Z, 知し れ ま 120

其方が

口を 「左右かも」 は少し 知し 忌々 れ し
た
な
っ

細さ

村分

11

それ どら 「何故そんなす 細君は窘められるやらな気 を乗り越す丈の勇気がなかつた。 せない は好け 事を訊く -) から御気にい がだい。計 た。 八ら 6 彼女には 75

健気がら 落型た。 さうして は箸を放り出して、手を頭の中に突込ん 一處に 溜星 0 んだ

寝かした後で、書の残りの縫物を始めた。 た後で側の如く書物を讃んだ。 語者は 其子供 た。健三は御機嫌ようと挨拶に來た子供の去 二点り それなり 別々の室で別々の仕事をしてらく

其時細君 んのは、 お終さんの話がまた二人の問 懸け からであ は 校の端書を持 いた後望 0 の問題 使は まし ・も偶然 にな の部屋

切きた

ね

田だ は B 2 C

なも でゐる 0 つた 細君が 三に渡 此男 0 0 を平氣で言 0 0 笑ひなが の性質を 今にも絶息しさう 健三は少し驚い 丸意で 讀んで 徐所事 あ 3 机での る から は 3 た。 0 意 L やら な勢 上 れ てお それ 3 15 所が に聴 伏~ ひで K A. 常山 L しても自分 如い 咳せ 何办 でき込 紀於 を ح K h \$

彼れは 私や舊弊だから動う 7 は常山紀談 を普通 3. 0 詩談 古言 物的 V 講談物 と思い が 好す 3

つの張り 为 0 違為 學者な る程を 然がし C それ 73 を か 書か 0 11 た 其意思 に湯後常山た 0 曲亭 7 を誇 る

限なの。

ねる た豫 成程彼 ち 2 と何方で 約さ do だ は桐の W かい は江え 八 大傳を綺麗に重ね込んで 世 50 本党 んで 私記 0 ではられ 中窓 15 日本紙 の八 大学 0 傳 活 20 す B 版 持つ -(1 刷す

なら た de 日本橋 て上げ 面白っ ませら 本党で 戸名所圖繪を御持ち 製品 7 が カン す 0 私や 0 75 か K 大だが しる ŋ 分るんだか 江龙 B 月芒 도 는 는 なん

記憶を今代表する焼鮎とは描いてある越後屋の暖 て行っく 健党で して來て、 かし さへ 出产 濃の 紙気彼れ版とは 一には子供の 開き 記書 0 0 床き V 憶が 漫画 た さらし 0 頁~ 事是 間等 何答 の表紙をし あ かか 0 0 より 時分その ない男の 0 6 7 恰も 頁。 K の樂 の暖簾と富士は となっ 1 健三を 3 本を藏 丹念に挿繪を 2 た 别冷 やら 6 江戸名所圖 あ 本學 K めつた時代の から 山龙町雪 取品 引き 极为 とが、 Z 中等 拾つて見 0 代の、懐な 200 摺ずた。締ののな 册取取 彼れ 0 ij 美み

焦せ健児で 研究此る 薬がた は心のう 7 では迚っ ٤ と直接關 ばか 6 L 8 ŋ もその たく っちで斯う ある今の あ 係は って 0 顷 ない本気 の悠まっ B 考へた。 自じ 出て 分流 が など 水ま な な心持で、 たじい 恨品 を ds 讀 焦\* 燥世 1) 自じ \$ 20 分党 南 る

知当 でも持つてゐるやうに見えた。 は 程度で 兄が約束を 識と to, H 其が ようとし 間影 常营 を繋ぐた らず 和談 時じ 明定に め を書 書 カコ 迷惑に 持つてるた。 物 顔を 0 L 事 きり がうたん な なら 出だ さな に書物 告が出る の何時迄話 Cer 不常常 15 とし 10 ٤ 0 一風俗書報 0 いいい してる てが 自信 を 比口 田戸

比中

本级 0 話 が 虚っ き た 時等 彼就 は 仕し 方於 九 問為

を

變沙.

云って 迎に もら 今日5 遺 あ 水さら ŋ るん 6 は 明ぁ 主 な it 世 だ 90 0 力二 & から窓 Ha 为 んです だか な れ いらい ね、長 44 る んだ 答 カコ < な 5 ら。何ならず とも十 4 んだ 分言 あ 時じ れ

(き入る姉の摩が茶の間の方で、 此時又變化が來たと見えて、 外の摩が茶の 間か 方で 火の 5

咳也

すと

音音 p が が で門を た。 0 格子 を開け 7 沓窓 下 肽た 肥油

這入つ 然がし やつ 玄陽な と來た を 4 通信 5 ŋ C 拔ぬ す A. 一と比の田だ 其足音 が は すぐ茶のは 云心 0

短い言葉がは また悪 6. 0 感投 ただっ  $\mathbb{Q}^{|\gamma|}$ た。 些さ 知し 6 な カュ 0

性はなな HIM 一般に坐って ئد などは 1:50 田兰 はす 何う IJ る二人人 やつ から待つ なつ 座上版 7 1) 便沈 三。 耳さに から摩を掛け 構 な 見きで あり た。女子 その 4 5 7=

を対に彼の氣は異常してみた。 を放うに彼の氣は異常してみた。 ないないないであた。それ

りも、寧ろ苦痛であった。

すけ < つて造り切り を行道 れ 寸上がらうにも、何うに ども、貴方と御約収が 事で今歸つて來た所で でしてね。今夜も質は れないもんです あ から。現に昨夜な も切うにも代 る 頼らま 力。 れたんで 断まって

まるで嘘のやうであつた。まるで嘘のやうであつた。

に倚りかくつて、ぜいくく云つてゐた。茶の間がは比田のいふ通り針箱の上に載せた括り枕がは比田のいふ通り針箱の上に載せた括り枕でない。

を眺きに立つた健三の眼に、其際れた髪の毛がを眺きに立つた健三の眼に、其際れた髪の毛が

彼は獨り言のやうに指う呟やいて、眉を顰め苦しさうだな」

というない四十倍好の女が、郊の後から背中見馴れない四十倍好の女が、郊の後から背中見馴れない四十恰好の女が、郊の後から背中見馴れない四十恰好の女が、郊の後から背中見馴れない四十倍好の女が、郊の後から背中

と、病氣に罹つた當人よりも自分の方が却つてと、病氣に罹つた當人よりも自分の方が却つた。そり近へ戻るのを、保密の恐惧としてゐた。そちり近へ戻るのを、保密の恐惧としてゐた。そちり近へ戻るのを、保密の恐惧としてゐた。そちり近へ戻るのを、保密の恐惧としてゐた。それを知らない健三ではなかつたが、目前此猛烈った寒、と、病氣に罹つた當人よりも自分の方が却つてした。

う。静かにしてゐらへしやい。私は彼方へ行くられて利かうとすると咳嗽と誘ひ出すのでせる安で堪らなくなつた。

またもとの座敷へ歸つた。とは斯う式つて、後作の一は切牧まった時、健三は斯う式つて、後に、から一は切牧まった時、健三は斯う式つて、から一ない。から一ない。なは彼方へ行くら。かかにしてゐらべしやい。私は彼方へ行く

# 十五

度となく繰返して行くうちに、自然と末枯れ間には丸でをあるはなかつた。同じ事を鋭にないの様がですから」と云って、健三のなに又例の持病ですから」と云って、健三の 來る氣の毒な女房の姿は、此男にとつて毫 感じの種にならないやうに見えた。 優しい言葉を掛け 十年近くも同様して 比び田だ 健三の道入つて は平氣な顔をして本を讀 來るのを見た彼は、すぐ た例のない男であ 來た彼の姿に、 んでねた。「いえ 實際彼は たじの 0 年以三言の何を慰い -- E 融よ

懸けの本を伏せて、鐵線の眼鏡を外が となったい こうこう こうこう 15 取古色 「何ですか、 今一寸貴方が茶の間へ行つてねらし 下らないものを讀み出し はであ と設書 ――是は又極めて そ れ は 似つか i しつた間だ しくな

なに健ちやんなんぞの讀

ことに比し

田は其處に健三のゐるのさへ忘れ

比び來き

さら

云心

つて遭

れば好いのに

2

兄との談話は中々元へ戻つて來なか

金数に

カン ぢ け

ち 親比

de

あ

カン

での他に

より

り阿漕なん

口台

90 す

製付合だとか何とか云つ

またたいで食

風でもなし

ね

やんに話をする迄もなからうと思ふんだが 何うもこりや天から筋が 造派 んだか ら、 健艾

だから う一返生かして吳れつて、御寺様へ頼ら を持ち 7 やうなもの つたから 带 いくら何と云つても、坐り込んで動 質はといふと、 の話で っれ、化方が 取り合ふ心 出产 私も 0 の宅へのんこの -C. だからお止しなさ さあ。我上たいで借りやしまいし 突つ跳 は、丸で自分の殺 ない。然しあの だつてそりやむも 要も な事を持ち 欠つ張りな ねたのさ。 ないだらうぢやないか L やあで遺 ち 出<sup>だ</sup> いつて。 今時分そんな事 の男があ して た子供 0 つて來る 一來たつて、 散 開か だけど大い ぬみに行く かないん 係があ ムやつ ずつ L. 下是 ŋ 田だ する事にしよう 何如

や長さん私から健ち 自分の勝手ば か口を出さなけ てしまつたやらに見えた。 「いやわざく つたんです 體何らしたんです。 かり吹舌 御 れば 御呼び立て申し なら do つて済みません。 島田が此方 んに なく 健党等 して 75 應其顛末を御話 つた。 一は好い 置高 方 加造 42 ~ 6 减之 も突然 何贷

望ぎを 其要求の突飛なのに驚いて最初ますがある。 きょう きょう きょう きょう きょう きょう きょう こしょう 取次いでくれと うぞ健三にさら取れ だけなのであ 「え」何うぞ お突然此田の所へ來た。自分も年を取話は意外にも單純であった。――あ話は意外にも單純であった。――ある - に、書通り鳥田姓に復歸して貴ひたいから何にするものがゐないので心細いといふ理由のにするものがゐないので心細いといふ理由のにするものがゐないので心細いといふ理由のは突然比田の所へ來た。自分も生を取つて報 何と云つても動か は健三に通じ よう な と受合つた。 V ので、鬼と れと動 は拒絶した。 んだ。 角も る日島 たじ是記 比が田だ 彼礼 の命 然か 多

健党言 少し には 變ですねえ 何ら 考へても 變とし カ> 思なは れ な

かっ

「變だよ」 何らせ 兄も同じ意見を言 や遊ない、 何しろ六十以上に

り共命間 比び田だ B 少さし 見も可 入る事が出 きが 笑しさらに笑っ ŋ 廻 0 山來なか 7 る カ カン つった。 b 和

共産 を思ひ出した を思ひ出し 出たかしつ れなかつた。 6 たと云つ も變だと思ふ氣分に制せられてゐた。 判院 つた。彼は最初に吉田が來た時の談話を思 力。 た。 6 する L 次に吉川と島田が一所に來た時の光景 た。然し何處を何う思ひ出 た。最後に彼 Ł, 島田が一人で訊ねて來た時 な結果が生れて來ようと そんな事 の部守に は到底ありよう筈が たが に旅発から歸 彼は は考べら 彼の頭か

見た。 「何らし さへすりや好いんだから 然がし 彼此 そり は自分の為に同じ言葉をも 机 ても變ですね」 ッや問題に から漸と氣を換へて斯う云つ p なら ないでせう。 度線 たじま 返か

済んだ。 位员 のも容易であ 合は 眼から見ると、 たど倫単に際 島。田芹 要求 を片付け It 不思談 7 九八

合より外に何も考へてゐないやうに見ないなけれるであって、彼は此場合にも、 てゐた。 0 何にも 手前勝手な人だ」とみんなから 此男の特性をよく ノに見えた。 自分の都 現意 はし

今行きますよ」

長太郎も少し癪だと見えて、 中々茶の間 力>

ら出て來なかつた。 もさら 重湯でも少し 何も食べなく 飲ん だら好い つちや身體が疲れる丈だ 4 -せう。 那\$ ? 0

背中を撫つて 姉が息苦しくつて、受答へが出來かねるので、 健三よりは親しく其宅 るた女が一口ごとに適宜な挨拶 て出入する 共活が

仕舞ひに健三の方を向いて、小さな聲で斯んなふ時のやうに、兩手で黑い顔をごしく、擦つた。 事を云つた。 比田はぷりつと膨れてゐた。 朝起きて敵を洗

多くつてね。 ちゃんあ れだから 方も が 闲るんですよ。 な カン から仕し 方なし 口ばかり に頼

投げ けられ z) > に健定 0 見知らな 女祭 0

> そら梳手の 何ですあ のお勢です 人ない ぢ 上。 昔健ち やんの遊 VK

來る時で 健生には へえる 分、よく居た 比が、日だのの 家さ 0 やあ そんな女に會つ りませんか、宅に た理 10

がきたく なかつた。

す 意のある好い女なんだが 00 「知り なに 彼奴はね、御承 喋舌るのが病 なんだから ま 知 3 んね ない事があ 知の通りまことに親切で るるも 、あ らんです れ だ から か 豹 勢だも るんで 貨い

茶の間を出て來 えるば が、たい自分文に都合のいい路服 く迄は、さすがの比田も默つてる 姉はまた咳き出した。 よく事情を知らない健三には、比田 かりで、大した感銘も與へなかった。 た かつ その 一番作が た。 0 一段落片付 やうに聞る 長太郎 いふ事

を立たうとした。 るから平氣なもんですよ。 から大丈夫。知ら 何だか なあに大丈夫、大丈夫。あれが持病なんです 少し不安になった健三は、さら云ひながら席 がね。私なんざあ 光刻より 此<sup>ひ</sup> 田<sup>た</sup> は いいしい様で ない人が見ると一寸吃驚し 年來馴れつ子になつ 一も二もなく留め 實際又あれを ね 一々苦 た。 7 主

> でる 事は出 ねるやう ちゃ、 一來ま も今日を 迄: 所上

に住す

出だ れた時の苦しい心持を、自然 腹の中で、自分の細君が敬私的里の發作に冒さい。 健三は何とも答へる認に行か の對性 なかか 照とし いつた。 て描象

めて座腹 姚の 咳嗽 した。 心前 ガジ 一收等 を まり 收象 Ī 9 た時、長太郎は始

が、 0 よ。使でも出さうかと思つて 語の出 何うも済みません。 來たか長さん待つてたほ 比川、健三の兄に向つてと 生憎珍らしく客 来る地位にあつた。 が \$ あ 0 つたも と早時 V ? 0 た所です」 位な気 冗談だ 來る答だつ 来安い口 た V

口を開き 三人はすぐ いた。 用談に取り ŋ 掛った。 比<sup>ひ</sup> 田<sup>だ</sup> 一が最初

周に関る 時まに、 彼は一寸した相談事 ŋ さらして仔細ぶれ から强く認めら 比<sup>ひ</sup> 田<sup>だ</sup> さん何らし いんだ」と皆 「さん比田さんつて、 れると たもんだらう が隆で笑つてゐた。 ば 15 いぶる程、 も任べ 細さ 北浩 ぶる男であ 自分の存在 7 ~ おるらし

血ちめ

た役で、 別為 かく 15 此が田だ 家を出た

多 姚忠 け 然はは 平公生 氣け れ L 途記に 息智 たり ば 0 ざと 頭にま ŋ 13 0 引込 彼乳 忘李 自也 き いふ場合 分類 れ 11 な 15 は願仁坊主に似ない性質を帯び だり 0 け ٤ た兄に特有 って遠 背後 だり 4. でゐる とが出 には、 た。 10 帯がび 姿がが 猫を 過去の なく 7 突 13 ts. 海等で 火然現在 此があ 111-5 2 Po 田だた 界の す 5 \$ な ば く見えた。 0 に變色 7 た。 控》 强约: た長額 あ 栗 此が てる 化给 0 頭 L 41 顔な血った 界か が 73

を 三分流 港出 彼れから 0 た。 脱がけ 0 0 の複な 去 北世 世界に は今雨 から獨り 力> がに人となっ しから たま な 嗅か Vi 0 7 そ V 永奈く 脱沟 0 け 中ない ##7 彼就 京 かは、 0 礼 後望 展記 0 そ 彼れに 地を ŋ 服器 ま を 後り 6 1 取上 踏ま 3 然艺 久なさ ٤ は

海が は は又其世界で記念物で 工を傾け た眼を有 と其を 人處には は 丸まで 青年 時令 闘か がねた。 彼就 0 希等 0 前を横 0 な 黄型 彼れは 4. 方は は其人々 角がく HIM る を す 老家 眺奈 V ٤

5 朗信 かっ な そ 0 響がき `` 便过 三さっ 暗台 V 心 7,0

を見った時、 を散えい 或認用で 0 た。 た命か 彼れ 健党 彼ない等 其青年 ij は 不過ない、腹外の路 0 一人に誘 出在建た 力> て L 6 切言 た は de 通点 れ た見ば 5 に青年 扱めけ 池台 0 前まる 端は 0 御は 道ち を

を殺る事と やう 彼就 0 頭聲 か閃い 2 た た後望 罪る なつ 0 で、 た。 中な た には ---共活 逝" 世よ 女花 自じ 年祭 あ は 分と丸 る。 古家 中东 ŋ 必 資産年を 者を 0 を出た 0 故 中奈で 0 す T 事を な 70 暗台 暗の人を 6 ガミ 或意思 出でい 來會

日中

を

に三き地なったまでは、考がれ の言葉が 容等等を 九 を生命とする 15 た。 たら 何言る ない る 程度 然が淋ジ 0 效等 L L 果るか思想 いくらで み る 女祭 が 共そ は 處 な 身に y. 6.

あ

3

に違な

永奈く

自也

分流

彼前是便以

分がいと

15

0

だ

から

から

13

V

さら 武なり がるを 際言 張" りい り此熱され 同意 事品 15 0

まだ二

pq

であ

た。

彼れ

は始じ

めて 0

自也

分光と 此青な

ag.

なら

な

力>

た。

伴記 春

青祭

15

は

0 が

0

い。彼れ 時をは か か腹は 自长中等 髪 白也 生 と自じ た 分艺 なにいか る 性質 5 In. U 渡 0) 頭賣 L

な

は た。 は、 何い 時 白 分ぎ 0 間ま 所は は ま K カン 過ぎ 近新 頃 do 3 0 1) 20 白岩

4.

がださ ち

5 第15

+

年2來

全たく 青年は 字録の L 他事 際などろ ず 程をで ap た な 額智 春台 4. を オユ 君。 だ 其言 カン 實. 買僕 \$ 青さ 春。

時位

代だ

學学なる とは 何交 -0 -}

あ 宇観 それ から岡 de う な 書 B 館 0 だ ه رود ね る 兩智

ともま 然かし 青され れ ば、 僕 は 今記 日 が岩 化 ts 僕は決 カン 2 い意 **作**身 111-3 子ででは、生 中家 活 存行 在言

け

見みる 共未来 分定的 を築ま た。 た 1 正言 老沙 くつて前き 1 れ き上あ 那三子 から L 白じ い方針 彼乳 分を げ に見え たかれ 過去の字獄生活のは字ば特解的であ 進んでは 方等於 築き に違な 1.1 上元 行的人 共現現式 果翁 あ げ 0 カン なけ IJ 0 外宗 自じ 九 何き此ら は 分流 け 5 物易時点 なら オレ 现凭在言 て彼れ 1.5 华家 も被なる持ちは大き なか に是世 カン 月じ 03 非い自じ嘲い 0

學問題 6, 12 ij 死んでしま 人员

った。 ば何徳 真は辯べ、護で 日的 L る な 相続手 旦之 で言ふ事 一は貴方 0 なり に云か 相手で 手で なけ ま 0 御お 耳光を す れ カン ば気 カュ it to カュ から れ ね 7 下の T 濟す 用され 變分 北田は自分を北京の合を 置 ま 主 化品 な かな 1) L 4. 間違い 6 な < カン

猶証が 真。元 が廻 談半分に彼 0 矛也 は を指摘 な V ぢ す 20 75 45 カン Ho -田だ と記念 は

ま

面也 な 0

前焦 焼が廻 の人間 なら、私に る カン だって其場で 6 怖は Vi んで す 3 0 なに 10 先等 が ち 玄 作あた ŋ

まさ

局はは して る な 0 -0 れ 寧ろ時間の空費に、其處へ行き着く変 要求を な がら 會談中 戻と 北水 るわ 始世 田だ 15 から 時令 禮な (迄の筋道) を述の 過 事に ŋ 豫は 比<sup>ひ</sup> 田<sup>だ</sup> が 10 な る義りたった。 た は、健党等 代表者 た。 それ た

すー つ 御 たい比び 禮 田だ 方は 仰雪 は 却於 6 れ 得意であ 恐是 縮於 った。

願ぎ

と思い

0

汽車

停品

0

5

ち

遍れない でんかる

澤高

で蕎麥を食

て見なり

0

年に

段々方々食つ

ŋ

P

C:

ね

- 春気り 相楽へ 噛か 彼れ 細音茶まん は まる 彼は其處には後不とは受取られるとは受取られるとは受取られる。 が見て 茶を何杯も 變らず能く食べ だ。 さら あ も節らずに 注ぎ る 腕が程、調が ま す て相談に ね。 取と 忙しいなが 今後で 友( かい 矢に 2, つ も鰻飯を二 it. 7 大震に る き 3 II ŋ 人な なりぼ

位きる 位的造物 とは や人間 健児 るんで ろ ちゃん りと片付ける de 五. 10 な んでし る 前で とも 灰泥 5 馬太<sup>7:</sup> が NB 12 香紫 0 寸 ね Ŧi. 杯はも

して 始しの 好終明 比び田だ 大き 於さ 計は ŋ は 其質 を賞め 食べ から食気の t を自じ たも れた 慢步 が 15 0 L 7 男で 20 時。 た。 あ 機 れ た。 あり カン 礼 3 さら 腹后

た 健力 とう 能や天鉄羅 味み1+ の手を教 を に、能く二人 おいろなとで連れら 立定を たり、 えさ 聽會 立智 食也 又たは たしい に限 常時時 ŋ れて る L カン ばい を 寄席な どりひ を 暖簾を潛い 讀 用產 む どとに カン L. 0 た。 いる三 0

> 降岩 彼なね、 ij 11 信心 i. を本が名な場ば 6 す ラ 能<sup>よ</sup> く ツ b 方々遊 水 1 2. びぎ 迎許 1.5 立 0

あ 0 た。

所谓 「それ ٤ څ. よ 看光 板がが 誠 光 0 寺 7 0 る 境に た 15 10 は なない。元が、祖 藤八拳指南 た

一這なる だっ た談話を つて 2 が 聞章 0 て 來意 だ de 健 8 何心

自じの分が我和斯 つてゐる ょ ね。 健忱 0 が ち 節へ 4 鳴く島ち 何と った 處 N カン 北口 B は 田だ 明 ts た は が L な心持に カン 向参 ちい る 両そこに氣。 ・ 都 を御 L ナニ なけ 行い 存だ きり ガミ mš. 雕絵 れ た事と ば カゝ 同ら なら ts 何心時に 何處に なく

さくさし した 先き刻き カン 彼就 たと云い は新 落け 顔を ( 山 ぬ許然 7 を閉と た姉 17 ガ つた 大: 及影響 右当 00 手で 0) かく を 3 描言 11/2

3 共 發用 はままっす 間ま 姚盖 0) 枕元 現る 坐京 き つて Not:

先程御留守に御兄いさんが入らつし de 4 ŧ

健三は 萬年筆 の手を止めて、 細君の顔を を 見み

も、時間が ぢき 蘇か 「もら節か ij 今一寸散歩に出掛け がな つた せらつて御止め 0 いからつて御上 ij まし た

んですけ なりま

オレ

į.

م

いまし

た

カュ

ら

もう

て、 す。 「みんなあ

用筆筒の抽匣の中に仕舞つて置いたのを、いただり ひとじ 窓 しま は はったら 参考に なるだらうと 思つ健 三に 見せたら 参考に なるだらうと 思つけぎ。 み

の人に關係

た書

類認

なんださらで

した」

るかも知れないから、歸つたら待つてるやうに すつて。それで急いで行かないと間に合はない カン ら、上つてねられないんだ 何でも谷中に御友達 然し歸りに暇があつたら、 臭れ 云ひ置いて とかの御が式 行らつしゃ と仰ち として カン が かすると寄 ريه 4. る まし まし んで

兄は鳥田の事で來とうでう。「矢つ張りあの人の事なんださうです」 の用き なの カ>

細君 は手に持つた書付の東を健三の前に出

> 何だい 是を貴夫に上げて臭れ 健三は怪訝な顔をしてそれを受取つた。けばずけが ٤ 仰 i p V まし た

通った。 げたかんじん撚の結び目を解いて、一々中を検でざらく無で、見た。けれども今更丁寧になっている。 を懐古的にし 所為か、過に食はれた一筋の痕が偶然健三の眼せる それから何の意味なしに、裏表を引繰返して見 今日出して持つて來たつて仰し める氣も起らなかつた。 せた儘、ぼんやり時代の付いた紙の色を眺まる。 「そんな書類があつたのかしら 彼なは 書類は厚さにして略二寸もあつたが、風 ない濕氣た所に長い間放り込んであつた 細君から受取つた一括りの書付を手に載 た。彼は其不規則な筋を指の先 めた。 0

「御父さまが後々の為にちゃんと彼の心は此一句でよく代表されて関けてよたのではくべ表されて関けて本るもの。 つて 父さまが後々の為にちやんと一 なっ たんですつて」 代表さ れてゐた。 總にして

取と

一左が 健三は自分の父の分別 と理解力に對して大し

がや

ちは

月々三風か

四半回え

取ら

た

た尊敬を 能 やちの事 を排つて から吃度何で る な 力。 B かんでも取って

兄さんに御渡になつたんださうですよ」 何んな事を云つて來ないせう。あんな奴だから己 は是が役に立つつて、 一然しそれもい 皆貴大に對する だからはの わざく一纒にして、御 とも る 心限ら なく 御二 親比 ない、共時に なつた後に、 切5 から なんで

「左右かね、己は知らな

に保管されてゐたのも、別段の不思議ではなか書付が自分の眼に觸れないで、後い間兄の手元書付が自分の眼に觸れないで、後い間兄の手元書がらいたが、 た。 でゐるずつと前から 健三の父は中気で死んだ。その父の 彼は親の死目にさへ會はなかつた。 彼にもう 東京 1= まだ造者 斯んな なかか

るる は 連な 告済相成 候事と島田の手蹟で書 半紙二つ折の帳面やらが順々にあらは、 対しまた。等をいるとしている。 対の大きないない。 があるというない。 というない。 にいるい。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 というない。 といるない。 る。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 といる。 た。其帳面の仕舞には、右本日受取右月賦金は いたも りと捺 十一年子一月約定金請取の證と書いた のや、取替せ一札の事と書いたも く書類の結日を解い してあった。 を、一々ほごし始めた。 いて一所に重なっ れて來き 0

B

0

力》

た。 今じの さら 髪かみの 細言なの 自分が、 毛力 なども 眼め 7 は は 結門 K 今は 玄 あ た子供を生む 映るだらう ŋ 既も 氣章 に三番目 0 引いけ 0 自也 一に通 分差 目の子を胎内に宿 る カコ 程度が たび を 考かんが しに老け ける事と な -) W がら なに があ

7

行い

變於

端だの 寐れて 物為 指於 る だ 正言は 和語な 0 針は 1+ 奥な だの に散ら の六 を見て、 一般に手 ば 0 又意 てる 枕を カュ る湯湯 ટ たな i. 41 片意 ŋ

く迄高 る っとで、 其日一日何事を なる 1) より D> は 寐られるときは、 を ٤ よく 迎えく 館 日か 考かが 女 旅る らな 0) 起き 少点 たり と思った 女でで < た。 は た。 た あ あ な 便なぎ ŋ 頭當 0 7 -) カン 後型 B た。 た。 0 とに小 が真っ 知等 又差 0 朝き は 便なぎ 0 そ ŋ れ 小言を云つ 田だ 斯から な た ۲ は な事 とに P L 或意 が限ま ٤ う して 7 は左き が よ V 力。 る な

起った。

味を変を て、 何さ 不らし きを 單先 は自分の小言が、歌 寐をす なる 女 反完等 口台 が 彼に二 而ら 内意で する て示け 質さの 漏ら 力》 & 85 のと解 15 松八 よく 的产 が 斯から 里! よく 视的 釋に 祭り 性 あ て、 た 0 0 不必 7 細ざ 苦場へ やる代数 MIL 村公 然芝 門高 が意味 4. IJ

起おる 8 度智 彼女は行つ張で 何放夜早く寐な 13 き 0 7 だ 夜は眼が冴えて寐ら 2 ٤ いふ答録 た V 時等を あった。 は を此度した。 5 必然ず 台 た 起起 健党に オレ きて Ti 経験 からり 6. 斯から かる B 0 起超 7 J. 3 手で File きてる は 分范 7 社 已令 る

制せられた。 被党 健沈ぎ 心敬私的 は斯う 里? L 0 た細君 をれれ 20 は の態度さ た。 玄 4. そ 北 力。 悪んだ。 から ક j. \$ 不ぶ 安急に や自じ 同時時 分だに

見る彼常 ろ落ら 彼れふなな名な は不ぶ 出だ めて は其處に立 3 カン 間と 紙質 印紀 れ 20 た一東 眼を轉じて、 へ呼ば た。 た。 物意 重 肱岩 彼れ なり 0 iİ 0 TS 合つ 低 書等物 1:2 力、 に載っ に括 てがせ た あ B B ば らく を は 0 7 た 7 付 15 オレ っ る た。 細き け 白岩 7= B d. 共元 君公 なけ 0) 横領 腕のなな 7 旅机 ナレ そ お は一種を ば 修言 11:3. 瀬蓝 社 ٤

0

-6

彼等を

叱

る

摩点

が

彼女の 細に結構ない。 を帯 なか 日が 0) の意味 た。 るるたえ 0 絶き 7 下片に が次ね 15 敷か 古一風言 色岩 れて 共活 ПВ 2 \* ると思はり んじん然で丁寧な 0 郎 0 に多 端だ れる 位家 殆だど 時也 代語

彼の女 らずに、 彼れ 0 頻は わざく 文服を着自 は 滑さ 著自い細君の質りた。ことを記るません ひとう きしん ひとう きょく ひとう さんして見る気に り落 ち 3 やち K ح け 7 2 J. な

を加谷 頃言 「まあ御渡 人し版 0 彼女の額は た事を に彼女 が 난 を見て あ なす つつた。 0 路気 た 間为 L いたやう t-親炭 るるかい 放だ 新ん 女先 力。 なから は、近季

:反と 5 君んを らに ねる健三の耳には、 L て、 彼就 ts 痩せさ 奥热 + やうに は書紙に入っ 心持がし 二人の子供が外から節 分も經つたと思ふ頃、 入法 0 開き t た人工 ~ た。 っえた。 共虚で 7 彼かれ 0 の原因が自分一人に変なっている。 供管 と子 又熟 はや 門智 守事 200 7 がて 君 來た。 が蒼蠅 な。 問答が いけ 開 E 17 込む あ が手に 此の記い 3

あ 0 から た で大きない 11 しばら れた。 0 書か 物為 ナン て 細なん 子に持つ It 先言 刻章 儘どりな 分克 0 三の前に

「何が可笑しいんだ」

「本當は本常さ」 「然し本當なんでせう」 「然し本當なんでせう」 「然し本當なんでせう」

しさうに讀み下した。

取扱の所勤務中遠山藤と申す後家へ通じ合

「あの人が?」
「あの人が?」

こうない。 こうないでは、 は其儘にして置いて、 酸める所文服を通しても、 は其儘にして置いて、 酸める所文服を通しても、 は其虚にして置いて、 酸の多が分離した。 できる。 な 興味が、 少からず彼女の好命心を暖った。 書付の仕舞の方には、島田が健三の戸籍を元むりにして置いて實家へ返さないのみならず、 通りにして置いて實家へ返さないのみならず、 通りにして置いて實家へ返さないのみならず、 でなを借り散らした例などが擧げてあつた。

# -

「あんまり湿くなつたから、すぐ御歸りになつ遂に顔を見せなかつた。」というなはないな知れないと云った見は発きの縁りに許るかも知れないと云った見は

ければ義務を果す事の出來ない性質の つた。從つて必要な時間を他に食ひ たんでせら て、元のかんじん熱で括らうとした。 は、彼に取つて甚だしい苦痛になった。 日か前の晩を潰して調べたり考してまった。後に其方が便宜であつた。彼 力を入れた時、其のかんじん地はぶつりと 彼は兄の置いて行った書類をまた一題めに 削導 の仕事 彼が指発 たり F であ L it 3 L 0) な 前表

一あんまり古くなつて、弱つなれた。

流、では行の方は蟲が食つてる位ですもの、「だつて書付の方は蟲が食つてる位ですもの、「まさか」

である。 「左右式へばさうかも知れない。何しる抽斗に「左右式へばさうかも知れない。何しる抽斗にという。 という ではをした とのだれ。国つちゃ何でも賣る癖に」ものだれ。国つちゃ何でも賣る癖に」をのだれ。国つちゃ何でも賣る癖に」で能も買ひ手がないでせう。そんな蟲の食つたれなんか」

つたと云小事さ」 のたと云小事さ ならき 変し 人れてしまはなか 彩 たんかー

絡げた上、それを大に渡した。 いたとぶっすと 一変に置かれた 書類を 新しくら出して來て、 其處に置かれた 書類を 新しくら出して來て、 其處に置かれた 書類を 新しく

「御兄さんは二三目らち心度また入らつしゃいて御兄さんは二三目らち心度また入らつしゃいて変数とノートがぎつしり詰ってゐた。突地には交数とノートがぎつしり詰ってゐた。突地には交数とノートがぎつしり詰ってゐた。突地には交数とノートがぎつしり詰ってゐた。突地には交数とノートがぎつしり詰ってゐた。突地には交数とノートがぎつしり詰ってゐた。突地には交数とノートがぎつしりました。

ますよ」

な 人とに C. すか

る 0 の受取を たも だらら 若い は其帳面を逆さ 1 があ なる で取つて 3 力> 密味 置い ま に視る 然かし たに違ない。 豹 やぢの いき込んで し此外に 事だか 主 る 何處こ だ一 B 時じ

纏に重 易いに 書付は 夫から大へと なか の 服<sup>め</sup> 厚高 には み 0 た。 何 à 彼礼 る オレ \$ 3 續々出て來た。 是礼 のを op でがて四つ しもごち 取り 1.35 op ゴげて 折すに 中原 け を開い れ

證書迄入れ

てある

など」 もの す 厚於 かにも忘れて には第二 かそ 校の名は時によって變つて · in 朱 ED' 一大學區第三 が 7 押 ま あった。 た 五中學 院《 わ れ八番小學 た。 番先

科と書いたり乙科 筆器紙 ルと降 ほど古 のうちには賞歌 時り龍で丸 と横 に断ってあっ きか 4. たり 解を返 も二三枚交 あ 直真家 る つてゐた。 下岩 内 15 甲な

支言

綿密にそ

扎

を讀 0

下系

L

B

のが

00

貴美

御父さま

南

島

ってなど

川世

話わ

をな

囲 3

つた事があるんだがな

そんな話は己も聞き

いては

るる

が

5

た事がある

0

ね

遊りの事も 御でび褒書の 事とも 変美, 彼れ 係まり 今の健二 思ない 世が 飛んで宅へ歸った書を思ひ出 **一善訓蒙** らふ前 111 三には此だ近く見えた。 L 家 是等の遠いも 時場に見た着金 奥地誌略だの のを れい能 のが 抱を 能と自い虎 平台, 4. た 持

校また。 IJ 判わ て。 がないなの父の手蹟が 健三は其儘外の 棒を引いた。 健なき 列から 變元で 之を御覧、迚き 細ない 在る 一枚丁寧に刺繰って見た。夫の一旦下へ置いたのを 5 41 そんな すわ の父と鳥田との 4, は だね t ね。下等小學第五 此言 りして 細烈 古泉 が在る が大龍 も讀む勇気がないね。 持つ 書付に 4. 手に渡 あるんだ いに彼れ 免状物 懸合に就 たんで 來さて、 手を着 を苦る を 無的暗意 せら 称は事 カン 殺意 文表に いて け だ た。 収 に朱を入り た。 0 ij 必要な下書き 六級言 珍ら た。 細され 1.5 火なでき 讀は げて、 2 だ れた 0 カュ 女 1 0

> 育致 候 終合 此 向皇 虚に当 相談 候 総合を 成り 以為 能力 よ。 さ 间等 元筒年間が 人幼少 造ら

聞きかさ で文體などに頓着 ルジが 熊狩に行く時の模様など 町人が町本 分の父を眼の前に長髭し 「その縁故で貴夫はあ 細され 其口調に動かされた健三は、 法がと の蔵み上 して 行かが 側に も思ひ合き げる が何かへ き カン 文を なか の人の所へ養 け 川十 を 1 オレ は 20 派 *†=* 其父か それ相當の る 欣紫 然し事質の 丸を 部に 自然古風 君 -5 海線 やうに 子儿 方では に造ら 時 0) 点な自 聞え 類 B

たのね。 細点なん 便沈 ま はは話れ 因是果果 此處にさう きを飲み用した。 な自分が 書かて を 白じ 分が IJ 雪 ます 平的 氣質

筒年間養育致! き當時八歳のぬけ 吉儀妻常と不利を生じ 10 「右健二三歳の御り養子に差遣 配合な 細点れた て讃 は自分を 2 な の使き いわれ 心讀 眼が 二を常方へ まら 11.70 置き と企てた。 後に とけ と書行 引ひき 眞 跳り 赤 坎 健艺 化力 ~ Ŋ の今日迄十四 に相成候に 一一さら 置候處 にとを色々 11 ち 施利を 4

わ

細点

君》

14

ريهد

7

くすく

n

今度は少し危險 なくされ やう だかか 6 誰だ カン 15 報5

で、自分の兄の位置を促した。然し健三にはよ 突いて考へされない あのあるものは 改革とか整理 れてゐる の兄の位置を保 にと云つて、 も一遍や二遍で のは一人もなかつた。 の時などは、 せら れる許りであつ 他の日から聞かさかいふ願のある味 はたい名前 證明 is わざく L 15 てもらふ程の親し カン が知し 要路の人を指名 かさ 0 健なさら 废祭 れてむる女 仮に、健三は 彼は其都 た。東京 は 0 は類杖 依頼い

つ許り年上へ は何先 の様なもので、次第に消耗して行くより外に、 ないない とこ、 ないない とこ、 ないない とこ、 ないない とこ、 ないない とこ、 ないない とこ、 ないない とこ、 ないない とこと はいかった。 使きょりも しなければ きょん から今日迄同じ職務に 事實も認 した不安を何度となく繰返 めら れ なかつ 一從事して、動 な き から

たり、 か出で 眼の なつた。其兄の派出好で勉 健り 四五年 は時々自分の兄を斯んな言葉で評 松学を習つた に見えるやう あ んな事をし がね D 7 あ ・白玉を丸めて鍋の山 あつた。三味線を弾い 温燥があ てねる 間蒙 った背 鍋笠 15 は 何答

> 凡さ ば 放き ての時間は其頃の彼に取つ カン りに り込んだり、 費な されて 寒天を養で て食ふ事を 切澗で冷 ij

يد 「みんな自業自得だと云へ ね ば、まあそんなもの

是が今の 彼れ 0 折々他 K 视常 す 連続被 になる位彼

入つた。 足が死に絶えた後 襲ぐやうにも 元からある借金を濟して、自分は小さなでへ這 て、 家屋敷をすぐ賣り拂つてしまつた。 それ なつた彼は、父が亡く から其處にな 後、自 納等 日然健 まり 切り 三言 なる 0 生家 ない道言 0) それで 水の跡を を 待ま **對**源

で、彼はな 彼なる 紋竹の羽織さ なつてゐた。 して全くの徒勢に歸した。 ľ 頭になる少し ちで彼の最も可愛がつてる 間もなく彼は三人の子の父にいます。 これ。然し彼のなし得る凡ては殘酷な迎命に到い、彼は其 娘を救ふために、あらゆる手段を講の、彼は其 娘を救ふために、あらゆる手段を講のになる少し前から 悪性の 臓結核に 罹つたの した洋服を賞 出版 つてゐた。儀式に要なが遂に斃れた時、他 から かつた。彼は健三の外國で着 悪性の 彼の家の節的は丸で空に れを大事に落て毎日局 肺結核性の 二年越順つた後で 惣領の娘が、年 雅か

すと遊ぶ事 り袴を返しに來た。 一三日 細た 0 兄虎 は

0

動をいた。ためないた。とのないた。大の見楽がで、一寸した包物を持つの前に置いた。ないないないで、一寸した包物を持つのがは、またといいます。またとは、今の兄は、たいは、またいは、またいない。 それ さばさし を 郷郷に した手で、汚れた風呂敷の隅を抓んで、てゐた。其代り齊氣もなかつた。彼はば 折つた。

\_ ح 6. りや好いは しえ。中なく いになっ そんな原氣 近頭指 はありま たの ん。 古かか

略に行った らあるんです かつ 坐つた 夫の姿を思ひ は れ に其結婚に とき 此方 の式に兄は列席して 校出 を治けて勿體らしく 遠い所で で極気

張りたったかで見たする 「へえ」。 丈夫なんだ やう たされず な気が 47 71 0 成智 ち が。 程さう云は つ 4 し書の 败 オレ こると ないぢ 0 は欠べ 何。

穿か 15 んで すも 00 -も一人で

事 -6

此二 L 2 健党等は に入らつ そ れも は自分の袴を借り 穿いて入らし 時に、袴が要るから 左右です やるに極つても けれど つたんですも なけ 今け日 主 借し れば 御葬式に入ら わ 00 てく 郷 式き 吃度又返 れつて 0 供電 1=

呼よび n 新婚波露に ろべろ 始めて で、 が 立たて すぼらしい 0 は誰だらうと云った を撮つた事をま 健三に向つて、 着さる 其羽織は古い紹の紋付に違ひ 却か 氾ぎ 一云へば申し譯 を表した時代は其兄から貰ったべいて學校を卒業した時代は其兄から貰ったべいの事別織を着て友達と一所に池の端で寫した。其太達の一人を表した時代は其兄から貰ったべいて學校を卒業した時代は其兄から貰ったべいで学校。 たい自分の着てゐる ない兄の って悲しくし 細まれ 問意 に合き B 招告か 程に皮 0 せた事 境遇を、一寸考へ 知し が ら な れて 0) 此中で一 番ば B の為めに破け ts 6 れは今の彼を得意にすない斯んな記憶を頭の 見せでが 8 で、特別特 あ 時に、彼は 現ちなせは つつた。 る羽織を淋 あつ が岡の茶寮に 番先に馬車へ乗るも のた。懇意な友人のというとん る の感 情緒 共見て 返事 3 な L むきをし カン 4 行った時 から つたが、 3 自然 さう云いよ 0 兒彦 れた。 中ない。 腱索め な を V

> んでせら」 「みんな長 被なないの りさら V 問題 なも 15 失くして 0 だ が 御ねし 輝ま 5 なす 5 た

「困るなあ

IF 「どうせ名に土 さっへ なし す ŋ や大で好 あるん んだから、 いでせら。毎日使ふ 要る 時に貸して 南 0 上步 ぢ

分が兄さ つい此間の事件を いふ悲觀的な哲學があ 細君は夫に内證で白分の着物になる。 間はそれで好いがね と同じ はったいのか 思い出た 院 彭 L 15 た。 V きたは を 0 質に入れた で B 何時自 な 4 ٤

心棒の 0 なし 0 て むの彼は てゐると考へら た。 る てゐる上 た。 自分の やうに 。今の彼は は貧しいながら一人でいりな哲學があった。 やう 思なに、 は 周と れる なも れてる 切り語 のが親類中で のは新更情 0) た。 も めた餘裕 0 からは、 それが で 世よの なかつた。 か彼にけ辛 ない生活 不好がく 活力の 中に立た な カン

物まに が 使なぎ あ 0 彼れ る な には 或大きな局 0 兄は小役人であ 京京ない間隣は 種品 の不調和に見えた。 関情れな自分の一人動めてゐた 0 た。 た。 彼なは 沙龙 変を見出す事と 共宏北な姓 の同時中

そ

n

0

彼は

自分の

ため

又家族

彼か

0

胸に湧い

だ < 力> って役に立っ 僕 ts もう老朽なん 人がが から **1**20

夜となく烈しくない。 た彼の存在は丸で形のない影響 な かつ い個いてたかには何で 何先 H あ た。 といふ人間が 0 氣き 和門 op 5 0 75 から か日となく 盡っき 8 のにきかけ

ある脈沿 だ

く老け が浮ん 活動 悪 心が顔をし た。年的 動を好る 变 関より早く干乾びた。 彼は病身であつた。 な なが 彼れ 彼の頭には常に斯んな脚を B 死ににでも も行く人の さらし 7 色岩

性芸質 熱も川た。 なく、只な らに なら せら H 澤温の 彼はよくい で際彼の職業は強州な青年にとついればならないやらに彼を一種した 何怎 に倒いた。 しろ夜寝な な れた。 0) ¥, カン でたりと鰒で暮らす事さ つて 0 0 さら すると其熱が 風炎 た。 に遊なかつた。彼は 風邪を引いて 変なる 日 やらし彼を で 其日一日は て夜道 だから、身體に障って か必ず肺病ので咳嗽をした。 きて 何だんや 隔党に 便か す IJ 0.3 して自分 なけ ある 电 -> Tis 前的 れ 時に で

け つた。 から出て來ようとは、 二人とも 思な

を改める様子がなかつたので、人はそ 體が険悪になって ら大丈夫といふ安心もあるらしく見えたが、 入らない妻に對する仕打とも の様子もなく は左右だらうと思った。 最初に 二度目 0 能く出歩 妻を 妻が病気の も、彼は依然と の解释し 次星 0 は大き 妻に た。健三も して其態度 が悪阻だか 八して心配 れを氣に 死し なれ たの

女を指名して父の許諾を求めた。 健三の、兄に對する不平が、 言の相談もしなかつた。それがため我の强 三度日の妻を迎へる時、 た。彼は教育も身分もない人を自分に對する不不が、罪もない義姊の方 は 駅だと主張して、氣の弱い兄を 彼れは 自じ 日分から望み 然し弟には

なんて捌けない人だらう」

省さい 慚愧の 眼をも めて の口に上る斯う 見想 も却つて頑固 と誇り つた彼には、 たやら りたがる弊があつ の自じ た言葉は、彼を反 とかく自分の不 Vì 習俗を重 結果に陥った。

同其日附が知りたく 兄は紅白の絲に手もでいるないない。 送籍 3 體何時頃でし から、持つて行つたら 願芸 が粉髪 総に手も オレ 込んで たかね。 ts 僕も 飼れな 0 る そ れを區 力。 ~ 0 そ 一役がよ れ だ 健党等は を 御智 出作 返於 不為

しもら古る は 3

微笑の影 時にそれを口 最後にやつと目分の氣に入った女と た昔を忘れる程、彼は耄碌してゐな 兄はそれ 御幾い 兄は是丈云つたぎりであ まだ御お 杉 出ですか。お出 双年で し が差した。 には何とも答 たかね へ出す な」と細君が訊し 最初も二返目 程若くもなかつ 住さんと一つ違ですよ」 0 った。 其を 先艾刻云 女 失败 1,5 の存品 所と 0 カン になっ 膝が 同る

上に置いた書類 かな んな の帯を急に解き始 が が這人 3 き見て僕 わたよ。 y C 是記 ち も対に t

枚の書付を取出し 出産届 TS! 書で カン オレ は京代子と 何先 親なな 有学 J.

本月二十三日 て消してあるう 午ご に、蟲の食 前是 に、蟲の食つた不規則な線が筋「本月二十三日」 丈に棒が引懸け --時五十 分だ

違に入つてる

け直して見せた。 彼は其一枚の反放を大事られた。は、然のでは、大事には、ないでは、ないでは、ないでは、ないの手蹟だ。ね っしく健三の がつか

だから 届ば 御覧、蟲が食つて かり がやな もら 尤も 死し 亡居近 も其筈だね てる

で静かに讃かに讃が死 に讀んでゐた。 んだ其子 生年月 は 口名 0 5

を振り返り勝るがはなった。 の進んでい 兄は過去の人で れるやう 行ゆべ 勝な彼と到心 き生活 てる あ ts 0 力。 た。 の方向から近に引きなしてゐる健三は、自 つた。何かに 華に な前途は 付けて後 けき戻と 5

ずに、

0

た未発 便三は兄の道件に オーオーマル のに違い 持ち り過ぎた。 な カン になるには餘りに未來の希 かる **共元** 現記 き事 なら可なりに排 t

0 能上 今で な物を Z. 不ふ 買加 スふ気 だと思 15 な U れ ま た

は 0 時に穿く積で わ 持ら ~ た

其時時 のね 異様っ な結ち 婚 式に就 いて 笑きひ 75

禮抜さへ調へてゐなかつない。 ダは、娘に振袖を着せた は 賞さの より L の儘で 京からわざく 針だ ふ約束があつたの 仕舞には 調へてゐなか 誰も た。 相談する相手のない健三の 0 た注意書の 胡坐さ は結婚の 参考の った。 彼女を 2/ るが 儀式に 6 た 伴っ V 媒妁人も其地 自也 8 れ 75 日分は一通り 此がな 0 婆さん一人 の単衣を着流がは一通りの b 媒妁人が書 0 つてから た 7 方では を讀り に細君が 全% 人 2

それは立派な は違っなが なか 紙窓に 9 たが、中に 何答 楷書で の質用 には も立た められ

ė 0 8 縁が を造 缺かけ 0 0 ぢ 3> TS 0

> 兄は苦笑し 70 だか 夫等が 第一が斯んなにが た

健三も中々の氣六

カコ

de

招

合ふ氣色も見えなかあかりしまな 骨が たが祭ってる 0 別段兄の言葉に取 だ カン 独立ん IJ

もら 歸於 ŋ な 0

「今日は待 7 例なる 0 事じで が作を話し して行 カン な 3

立つて茶の間の 出でて 兄さやこ て來た時、 まだ其後を 彼女は此間の書類を手に へ時計を見に這入つた。 と云はうとし た。 部に 君え 其を は 3. カン ٤

Syte 是が ラ分要る 要る は はたド寥考迄に持つて來るんでせら一 もう 見せて 來たん だ カュ

、えい見せまし

御父さ 25 今に な書付が道入つて 何色 か事と が あ る ٤ 不い 可靠 5 わ 0

> た。其健三は約三十 人は 兄もそれぎり 丹念に 細された 分を彼の為に代讀した 石は夫から戦まれた取つて置いた人 の歸る迄の時間 書類に就いて語ら 分程 を 6. 最近と L 雑談に は

な

カン

7

來

の書類は兄の膝の上にあり合ははいった。赤と自と撚り合はは 先差 彼常 から 何的 7 時つ 4 0 IJ, 服装を 49 た 9 絲にで 座を敷き 1110

今一寸見たら 結び目を元の通りに締め 近りに締めた。 で、一 に不 废と 不必要な 何に き 70. け た

紛れ込んで 左右です

が長い間眼 るない事に気が何 兄は又自分の 版を通さな、 が這入つ 上舞込 それ 主 れ程熱心に た書行 知し

人と結婚する Ł 常時に兄のは兄 時に必要では兄の妻の 名な あ 6 區 文記 のが対話

くさ 被說 1 被流 共分に 間また。 間愛取出 10 HE 0 カ 一分の兄を氣 7 時々己な歌の 其意見 と同意 O HO 迎るに Ľ 息で辿さなか 赤ぞ から 過去かりつ 去 0 0 人でも、 0 < ٤ 徐俊 彼れ な はま 0 な

は 同意 があ 麗いは Ľ つて 追ぎ切り かあった。其一 自也 切 分差 其が行 は IJ 0 生は 其る家に 命品 き た。 步高 を雨だ は 3 ま れ 原かか 彼紅 の上流 幅は から Ð 斷だ 1= ち き 0 眼的 智特 廣 は、 0 0 \$ 園か う は行玉 は 下是 あ 0 階號子 と試み 過る ま 去が き 手 れ 健党段の を た な川川 中等庭 聖皇 た。 何か 却か 9 N いた な家 つて 眼め だ。 B 10 ま

不ら直ま TI がの知る 思し四 力> 議主 角か 0 な事に、 H で あ 彼乳 0 15 た。 は 其清 を 主 だ然い 4. 宅言 ٤ 15 \$ は 思言 人な ·i. は が \$ ず 誰就 7 \$ 經院 20 住す 6 W 0

一なの 見みは は 元明した。は時々表二時 歩きく 考がんだ 氣で 廊でなく た。 續で を 鳴き してない。たかない -中 20 問問か 3 ナー 一部个 it 4. 屋中 廻問 天井 7 通信 腹質 0 6 だ 子儿 播 のう な 0 付? 4 海が間点 独然た H 3 カン 町等近等 B を

> 25 路雪 17 はかか た。 を除て を た 動機は神を 共活 馬達 た真葉 0 から 7 何您 ん向窓 20 pro た。 B 5 行い 擔当を 15 V は 7 カン 大龍 彼れ -0 V 7 1. 0 20 連先 でなきな 眼め た。 0 0 前共 そ 上之 0 を れ 他様があ になかなま 過す 力。 き 6 頭邊

0

着き切すぐ 物語の一向を健認の のたの。のはは ののためのはは を 來すず 分の変 た ŋ して、 ま が 石段を海 彼就 角蜀ぶ 足を 下部 は れ 撕う ŋ カン る 掛 F40 T おります。 暗鳥 it し ŋ V 士艺 7 る よく 前章 先章 ŋ 手 た が、 8 は がは数数数 佛 下: \$ 馬等 5 1) 樣 何芒 て、 通言 5 0 文章は 攀ぢ 柄さ 共元 隐二 る 上で 事を出で自じれまっ 提高 來記 70> 2 を た。 はなり

往言る 來記 赤語 彼れ た。突っ 3 カンレン はに ら門を 當た ま た ŋ 小声 家を覧 K M 角なな あ 路ち 0 た。 を二 えて 家公 と唐金 其常用以 20 間なた。 3 は 折き 赤涼 佛等 れがいいた 面だれ 樣量 0) 高震変で蔵で 0 て 家乳近常 家乳近常 大な 狭い 大な 狭い に 红 0 あ

路等草を方きるにがなった。 は、 り 坂美吐まて が、か 不ぶが 風か 狭まる い付外を 知き は あ な 原管内下 前行 < か 1 た。程を -) ME な 6 から 突つ 7 色 正さう 彼記 石比 き 常たつ た。 下たの 0) 草屋等 計上十 0 位る カン から上迄疊み 置が 石化 憶き 数 7 共产 7 の大変を変 動意 石心 ~ たに出 0 41 神 た 為 曲点 3 7 何が通言か度と行言ら げ る長額以前に 2 カン 7 は一段の カン オレ -}-挟るる

少き登録の に し 算楽間歌移 0 て、 た 華華間をおき切るい 常品が有性あったがあって の、木 を石む かる 下が段気 は 15 0 谷在立誓 を 0 1) は排茶屋のは た。 上京 が一片寄って 15 着黒る 0 なっ 家公 胍亭 は表 IJ の味が 又表表 た 建る見る 下意 様う カン 0 でえ が 几 ナニ TE 引い あ 3 ŋ 水道 た -) ~ 15 込 が 丁克克 構た 侧管 提い に、文差 が作りた。 0 小二 72 共为 古た 据す る 上之 多 ~ 面党に、 2 6 と行うない。 7 あ れ

多なればいった。 使に言 度養の 濁につ 是世 た。 う K 非な た。中水等中等に .0) 際さ 中东 揃さ カン 相注 池等 砂温く IJ には 担? 広を 0) 3 がいまっ 1:3 オレ ٤ にはは 思いつ o o 影な 兩端 20 藤さ 奥志 様さ た 柳落 75: が た は石化 12 支き動っ 周記 赤原く 圍 ち C. る 15 間さ 7 す ち は る あ W ٤ ) [20] だ 本等 0 動き 0 池等 棚车 75

細されて ま 池台 6 たいくまま なけ 或意 ナ B 0 時点 0 中祭 15 彼れ ればピ 10 15 布作 投げ、 は離れ #11:2 L 込ん ま (2) \$ 血三 た。 型点 日で 見み 30 用台部号 彼れ 校に 强 総を着 3 4. 4. 時等 から 力影 フトオ 赤糸と 0 を 底 70 11 Ju 引っく に可い 司家 院芝傳 情语 がる 放言 張 大き て、 ŋ ij C 出さば 松

7

つたの たの ははあ 得た返事を 10 話法 間多 文先が た。 和該 ふ細葉 がそれに對 なか 通过 L の自動用 何んな手續きでそ カン い、點泛 して何 要求 なる を と、まった んな挨拶を れを断わ った諸 < 要

此也 田だ から さら 云つて來たんだか is 慥

何党出で比がの は出す日が後一 性とかが相談 が相談 が相談 が相談 が 力 「多分行つ 人の事だり で其處はつい 後一遍姉さんの見舞か 其ながだ 又は手紙で會見の始末を知 には判明られ が たの 一らず V カン 鳥田に たんだらうと思ふ んで、 す留守だつ 聴いて來る 300 手で に含ひに行 手紙文で 然し其時如さ ま な んだ其で **\*** たの つた。 0 対まし 儘にしてあるやう を忘れ って ~C. から 行 からせ 部层 つった時にや 7 たよ。尤もあ い合ふ事が を 0 仕し それ 7 話がや、 は舞った 付け 造》 とも彼 0 た た だ 0 ٤

> 入ら 持ち込んだんだから んだの事な な いと容易に言 動き 力》 な 13 カン 1117 つ が か 1/2 に北い 田宗

ならない面倒が起る 付けなけ 掛か解系け彼れ 代りに何となく気の毒に 健三には此矛盾が腹立たしく 兄を所え る人ではなかった。 はとんな場合に決して自分が懸合事抔に出なければ義理の悪いやうな事をぶつた。其 暗に比田自身と れば義理の悪 倒が起ると必ず 自身が先方へ 凝と辛地して獨り苦 見えた。 少し気を造 がなった。 田<sup>で</sup> 向<sup>む</sup> į, 作るけ UL.S. 笑しくも しはなけ た。 話會 L んだ。 な オレ 共活 ば を

るる 自じ 分差 0 かも 8 も兄弟だから他 知れな から り見たら 何ど 處 か 似仁 7

分を氣の毒がる 問題を變か 斯う 妙さんはもう 思ふと、 兄を氣の毒が 彼か好 0 と同じ事 は、姚遠 いんです 0 病氣に就 がる カン B な 0 は 0 いて 0 經過を ま ij 自也

調子 あんなに苦しんでゐ あ 0 H.c 所言 來る 70 でつ どころ どう 行 が HIT 一姓さんの 0 の來ます て、智慧を 帰息つて い、中々好 7 考かんが 付けけ B 直続るんだ ぢ < 0 、焼べ は は不思議 れ て来き 島是田 0 7 7: ね。 だ 11 んだら 粉絲 ね え 0

であつ たか

> たけ 其気性り

他から頭

を下さ

賴的

9

物を受合ひたが

る

彼常

は、

賴 ま

みがが

0

しと何でも

引き

受け

性質

知

0

る

此中

田だる

無責任

男に相違

行かか

0

かも知れな

つて云ってた

が

ね

あ

0

男も随分無責任

だか

訊等

ね

7 五小 だ から

せら 識し な 事を云い 0 幸し L 1) 3 11) だと解釋と 0) 明書 でら彼い な非常。

付言 兄は考へ さら

7=0

**健**党

は

馬道

鹿か

Ł

V >

٠٤.

創門

6 をした。 たなけ 1L ば ね。 砂き 度と 年亡 を取り いって告か

佐三はまだ默ってる 何定 れるんだらう しろ淋し いには遊り ないんだね。 これ

奴の事だっ 淋るし いんだ カン ら、 人员 -Ci L いんぢゃ も彼に

情号 なく 常が届く事を何うして つてる 何先で 兄はお縫さん 三は 何产 -) ち ī Z. 然で ろあ かり し得なか cope だとさ。 、淋しぐ 動於 0 草場のう 位於 の所か つ だから 中の年記 がつてる人に對 って堪らなく 然張 た。 ら毎月彼女の か知 0 島門 か てるんだから 何言 0 7 何点 を なっ 25 No. して大し おがさんが背 たん 根 カン 0 方言 だらう 7)2 た同気

事也 件法 0 75 6. 日中 が 文表を 織。 V. arc. 0) El o

ょ

ŋ

-

0

田

明

-6

0

妻:

70

は鳥

であ カン 0 0 れ らは 凡さ 健なぎ 0 知ち 識量 外に 横点 は 3

寝なて 薬はみ も此西洋人は に同居で 上の線側迄 がはまで 時代だつ が る 76 た事と そ は る 水. 丸で解つて 廣智 か、英語 糖品 L は上靴を 兄舞を述べ 共き處 05 0 あ V たの 部~屋 氣きそ 0 0 味み る を 縁を 穿はや る を 歩きい たり とか 5 ま な 局室用於 又养 に氣 だ西洋人を異人 る カコ 人はたど 立た 一式って てく 西洋人 つ L 0) 島岩 た。 0 味みを 田だ 7 る 手間 座敷を 解な その 悪なが が 借り 似社 常会 意を 見み 有的 0 ŋ だけ は、化物の 2 舞 た。北記 7 -き込こ L る 0 分 7 る 彼れ数字にが 席書は 6 3

西洋人 健党 0 た。 0 が 3 U 不らは た。 3 出产 ટ V れ 何時の間 3. N 3 3-为 テ な 1 が 0 時也 0 3 間等 に變 ブ 低 は いて見 ル K 0 0 0 事 机である つて do 力 B 不多 區く 便心 去さ 椅<sup>s</sup> 子士 一役が 3 5 ま -0 0 が た 列热 た自じ B 今に 、そうひる なか 0 分から造 並 玄 2 V 型なり た やら 事也 0 0 は 務を 上さに 小意 だら 6 3

來〈 馬を掛か 3 B ŋ 此方 扱いが 0 恋 の意 自也 頭管 分光 -思な あ 下 0 ま 駄た 0 を 土間 從如 脱ぬ 彼常 普

れ 幾次な 入口の ŋ の際差 其を からず to な つた 力。 カン 6 っと遠 0 为 直角に 人で 健党 ニニュ 敷が 护 一番がたおく 記書 れ 何人 憶管 山蓝 は わ 造な 河路 K 办 ŋ Z 0 机での 見みえ れ

ずといいっと云 彼には天氣の 戲で 鞘を を を で 排信 書記 専なから うして K 來書 た。 W 斯から な L をも た。 雨窗 力 つて 硯が 6 同想 彼乳 H 0 V 住居 ざま 相感 彼究 3. 降心 は 9 云はず、少な 箱 肯也 る関係は のつた迄の 手 は 3 0) 中に 時々公 にさ Ho 好い ٤ K と扱いいとよ 此るが には L が、小さ 時でも 傘を差 他也 縁のはった 事 暴ば の場所に使える 7 3 とは、 島田 73 朱岩 彼和 0 82 す億劫 を踏 で、彼れ 鲍 は U をデ 便公 度を 好 -6 が B 宜を 漁を出た を少か い気を とよ 是認 かをはなく は He 面 8 來言 有つ 回る 田區 3 17 K ŋ 出电 勤党 細學 らず が る な L 小小 7 事をが と云は うな悪器 なか 長統 限等 0 て、 た。 小刀が 大だた 2 7 19 VY 出でつ た。 3

> は、質い家か かつた。

引ひき

取と

6

れ

力二

食

上之 る

に三

そ

n

を

0 7

do

5

7

た

を 何符の気をいる。 火を 5 なく 別が す 然か 下げ 跳系 女に味 8 7 る 0 後斯 19 を ない。許ら そ 指定 事記 0 E が長火 が p 小時代

飯時き 時をねて K 彼の質家 76 1/2 來る 彼女 が 常るは 0 來 -6 7 8 また B 健な B 何符 三言 乾度 決的 Z. E 飯なり を 當然 8 1 0 春 7 同意 卸营 は 6 40 回変を 苦笑 何少 Ľ 時つ 御書 た。 下げ of the 杂 女皇 取货 B 0 を たまに實家 寄上 が 這なな が可哀さら 40 食つ 世 思想 3 7 K. 食 0 脑院 は を 世 0 る と出さな た。 父言 る 健党等 が 代於 戶之 訪為柳落 ŋ

不ら思し然が 間影越後 わざ すがのう 0 食事 拉心 間また、 議室 羽は 屋中 当 タ茶は 総語 出 な 便三に對 が 越後屋 急に恐ろ を 重な 着せ 15 事是 腰口 大で る を ずる は掛けて、 0 が通じ ŋ 雨や を見み 統領 夫等婦 < あ 側につ 張湯 13 神は企の點 702 0 0 柄を擇り 6 0 治 J. . 大震废 かに掛けて寧ろ 大智 츋 出飞 驚 分け ŋ 3 歷; 時急 出た小二 を た。 は 8 黄 L K

日分は其時で べに暮ら やら したと云は へて考へ 分流統 ¥, 0 記章 憶も と共 れ なけ 代に住す ば、 0 な れば た。 カュ 何うして 0 2 なら け 6 3 れ ども 彼就 な た Z, カン 0 頭は丸で だらら つ 島 理り 在所力の た。 H カの

と表に櫺子窓の カン 記憶から消え の付っ いた た。 小意 淋る な名が L VI 朧が 合 気が が 突台

00

前点

れ

門別の

ない

其意

は裏通

ŋ

K

L

て右巻 の記憶が が出来 薄暗かつた。 にも II あ んや っった。 れ ŋ 彼就 曲前 町書 は日光、 てゐるやうに、 和長 ٤ カ と考え つ 家 彼れ 連想 0

來なか

廻つた。 いふ 種痘が元で は 共處で -0 總計事と あ 抱持を 0 た。 肉只 本疱瘡を誘ひ を 彼なはい が強い なばず は続き 大寶 へきく 掻かき 出 然つ なっ 5 た ちで 7 7 だ 泣な特えと 聞き

出程

區〈

間切ら に偶然廣

ねる

0

3

る

仕し

切信

あ た

のつた

か。

又何う

7 れ

彼れが

其产

旋を その

6

思は

れ

E

持制

何為

また

建华

物影

0

4.

自じ

分龙

を

見み

行は対象 中家

> 落した。彼は気 頃を監察できる のをが満る。 健覚生は潰る。 て見た。 かつ 対常を食つ 如ぎ 健党言 くかき た。 終り は人と cop れ IE k れた。すると並れた。すると並 彼は勾欄に 然し誰 面炎 が まだ芝居と すると其のは 0 大人は 見せせ はぐ 武等色( もそ 0 2 れ 成張 光ジ を 5 似日 肝る 41 造品 な 別文と 古古 た た。 3. ٤ 高ない 正面に 0 B 油管 すし て \$ 粧 て吳 7 250 のし、東京なり 揚の 屋根 た、 何产 から 4 度と 氣を た れ 胴き 場ば ŋ れて 観念を有つ 3 ئي た。 下を覗 間變 所出 取ら X. 力。 を でら下に 伽紫 0 0 から、 歴史言 恋で れて 3 は 其が 75 73 6,

を表表になる。 を表表において、 をおいて、 をおびいる。 を表表のの 藪にば する 0 4 7 とし い町内の 彼れる 72 たっ と調賞 な 0.) 何らっち 頭響 IJ カン 見える。 方が だか 不 には 不分頭 在窓に向 かまた手を がきへ 健三の記憶は 先達 3 此芝居と 0) 町舎に住んで れて で Ŕ であつ 筋ない。 なる と何方を先に が、一 た海暗 叩た た。 0 外平 外れたく 飛さ かっ 突然紫 れ 此處で んで 從結 其際が 傷がか 宅に 行い た 見みた れ つ 7 を B 0) 30 が 」と叫んだ。 0 呼び た 向京 何意 住す ٤ 彼 彼紅 0 明うに見え 時意 が んで ŋ 0 が田間や 狭芸 返沙 意い 11 2 決定さ 必さら 切 味み よく 25 だ た 九 13 で、河岸に よく 6 2 0

真 島門

中ないに

0

た。

Elt

大智

小吃人

所にた

面党

た長方形

廣义

かま活路

0

がは此細長

4.

村中

ル版を言

Jang <

判別から な どなど人と カン 0 といふ £ 如 5 0) 影が 状方 時 代だ 0) 7 彼れ なか 品品 憶物

然かし 上學 11:3 た 田芒 大湾 0 は 対応 礼 カン 1注: 7 間言 \$ 75 い後望 明治 時に彼れ (2) (2) J.

土間から あつた。 した。 を自 路ろ K る 廊下か 其時大き E な 13 帆を 水際光續 i つ 下を散がり 河岸には -C 他是 を出 婦は 廣急 かつ (D) 場際に 間に ٤ 彩え 柳汽 と度に 柳を船をが 沿き なな言 する 間意 U. た土と 石 何残ぎ と共處に K 石段を三つ 加立 70 間 WA た中な 0 となく き 3 カン 隙に開 ts J は幅は 空車地 な道り 門對 河がが 長方形 カン 方法 程度記 力》 6 たり だらく は Ш たた。 0 対魔盤 杯で積っ あっ ij なけ 來寺 小が カン る 共活と 間ま IJ た 順流を持の が

時

健党言

氣質ら

3

も損点

は

れ

がつ の結果を共子供 新果を其子供の上に引き切りでき込まうとする彼等のな 分流 の親場 を、無理 等の努力 生にも子供 た。似三は蒼蠅 は、如って反對 外部

る人を嬉れ 0 「御父さんど を締 なんで たりする彼は、 麗れ 健三は己獨りの自由を欲 費ふ玩具を喜 そ 切き がらなくなつた。 が n な 離 た世 御付さん 世話を焼く 却つて んだり、 純粋な祭り それ等を 少くとも雨 0 办艺 だら L 錦絲絲 <u>ـ</u> が を買ってく みに 繪 0 った。自分 ~ 出<sup>で</sup> を 耽けり る 力。 た 30 ず れ 取と \$

情のうち 的音樣等 3 かつ 夫婦は を得っ なも として行動する事が出來ずに、た -0 るため 0 と、云ふが盛に買って吳れ こには變ん 健党言 て彼等は自然の を可か な報酬 力》 愛は 切を見せなけ B つてね が線よ ら知らなかつた。 その 場は た めに彼等 た。 れ B to れ 7 け ば 10 7 华 なら 7 る る れ 其がなった 健児等 發現が た。 ど 0 不純を も共変 ٤ ts を目さ に同だ 金 力》 歌 好す は

順段 なれ た。 てお 限が提めて見る た。 大震 通点 不等に IJ Do 6 河岸 彼れの 彼れは、 が持 つつかり

落

ち

綠之

側言 こに脚に落

る高なか

込んで

面影

女是

便ご

らし の天態 办 7 其然 は 次第 鉄当 に表面 を 利震 3." から落ち込 B 0 强等 情 んで の二字に 行 0 外点 75 さ

便ながら、 命なを 小僧 すぐ共處 も知らない た。 中でで より い世代 が手に入ら をすっ やがて で、ある時は神社に放し飼いた。ある時は神社に放し飼いた。ある時は神社に放し飼い あ 云 養父母の龍 縁だけ る朝彼 い界の中に起きたり 眠器 0 へば通るとば 聞き 我はは 背中から彼の かつ 解を有も 彼かの 出た。 生り込んで動か た は 彼れ ないと、往来 横着 0 親に起こされ 8 12 口口 で、 増に募る 15 は つて 彼は を 力 生い 欲性 彼常は 凡表て さら おた。 IJ きてねる 社に放し飼の鳩を 髪の は毎朝寝起 もう一 寝たり 考へる L 0 0 加を足た 0 老を力に任 た。 1 きュ 他た たか 步深刻 所 道端 共活 人 自己 する やらに見えた。 やう して 分差 が きに が、 へつた。 後 入りをし 專門 其ない 事をよ ながら い限を を知し 0 にな たいいじ 共三 E \*\* 好 棉 まなな た處から り外に何る狭 ŋ 何う せて b き 0 らい途 何時 終り なる な 3 た。 ず 挑? 時等 分流 ら小賞 し カン 力 彼かの 7 ŋ 2 0

> 0) 中途に當 用。 來 いた養父母は 事品 ため 0 で、 とらり 普通3 す 彼常 を千 腰を致め 倍は 住が 0) 名言 伴っ は

塗めの て行 红 のする貨色 E 知し て座り れた腰は容易 6 つて出來る文 な カコ に寝て - 3 50 ろ 易 に立た < 治療 た。 た L を そ な た れ 加高 カン y. が 0 のを 幾日の た。彼は 毎日日局部の彼は隣の自 然し強く 腊 たか 見る確定れ 彼なに

め

を りな かっ け ま ts 常は だが、立た カン た。 U. は毎に見 7 彼常 か 72 なは寝なが、 動きけ のや V 5 Vo ap 15 6 5 催活 立た 促 36 10 0 常記 な L た。 0 御: 8 7 然 \$ し健三は わ 177 きと る 動 動?

情に充ち る所なく共處 彼れ 少さ 彼就 いて嬉れ 髪てるればよか 弱點 は 無縁に立た 1. TI ねたの から 力言 いら ŋ 0 0 ッやら 常記の 中歩き た。 で、彼れ 0 弱光 が たといふ気 さらし 如心 廻產 11 とまと つった。 V 何か つそ立た て不能 にも芝居 する Z. に相談 なった。 ٤ 何愛 ٤ お常 の異を K 事品 表うの た

100 それ お で 見み カン あ は非常 れ 0 间 ば た。 すぐ 健党を に帰る 場合でも、自 、海蛮 を を流す ほ < んの 事をのし 日分に利益 子供 女で 思想 があると 重 地方

げ込こ 間がたったっから て鳥れ 時じて 所はの 出だ 代信 は 彼常 む蟹 して見る でら流流 んだ。 間ま 入れれ な 力 は 望 を抜けるのが 0 繪の け む 4 0 れ れた所言 鈴を るために、 た幕 7 な 道具 甲かか が其泥溝は して 7 心にさ 振岛 0 it 突突 0 行" 無流 6 河湾 た 0 交色 K そ V. 0 彼就 7 落ち れ K 獨二 17 0 7 新稿は場 ち 何なが を河岸 樂を 日中 自じ V 彼乳 还 足を 番ば < 曳き た。 を 由等 む 何流 9 石に重要 ٤ 買か 動き 0 K 0 8 そ なくそれ カン 0 な 0 生品 れ 柳ぎ て賞 3 となく を 0 0 他と棚との 海ボ カ> 彼乳 映う た。 4 よく 間整 でら逃げ ŋ して、 た を取と扱き 獨四 15 紅なを 其為 0 て、 ŋ 逃陀 L 中等

費をひ 受け る た 10 ではは此路 0 あ 容がる な鳥舞 て、 異い 夫等 姊岛 たに、餘所 取货 74 カン を

## marke.

なが常に潜ん が 長火鉢 游 前类 奥な 0 差別 15 は 健党言 CA に当た ŋ す る 種品 0

K 御治 は 一変さん 健け K 誰だだ 斯· なり 質ら坐ま 問為 合ふい を 掛け 夜寒 0

5

健党 御おは島 島田 御書 を 旗陰 面也 を見み は いて 彼此 て彼な を を指 しさ

ľ 6 やら 自じ 分流等 事是 ŧ を外の 要多 水を一 お 形で訊 0 一應満足さ せ 今度は た

仕し 0 ば 或害時は 方を健党が一言 間愛 ずやや L K なか 御事な 起ぎ 彼常等 ح 服なく 前き っ h 0 な ながら 水 光 顔を見合せて笑つ 或書 然んしそ 景は 御父さん 同意 11 から 單於 てれが何故だっ L"~ を繰返 是記言 行法に 3 御母母 0 問為 ريمې D> 3 が彼等を喜 答 Š に三 ŋ 6 は 外法に 人に

はそ Ľ 彼常 常る門気に み斯から 云い 返海 見える 返事 時此っ 聞き 時此質問を掛と事げて答へ 出來る 事 かれ 前本當 無論器 は る やら た 掛か 向き 械 び 一高ないで、ではなどので 誰就 に、彼を なけ 顿为 的是 け 0 /Y 0 子 れ 使なっ は な 0 tt: L な た なら 込こ カン 彼常 れ か h 0 隠さ H なか た 0 差 だ れ 小き記さ 0 ず J. 0 3 憶ぎ -0 K 弘 た。 な 0 あ 彼ない t 赤葱 5 る。 同祭和 ち

苦 は V ょ ŋ め 腹片 6 が 立" る 0 de た。 な 向認 心治 5 0 沙 聞言 Ė が る返事 時等 15

> 初力 與陰 前就 すっ が 番奶 わ き 獣を Vò 仰加 父き 15

斯うした酸 間間 無むや 2 の行い 健は言 た態度 返記 は彼女 カン ま 7 梅馬 を 過力 息み悪 意を迎記 83 P き た。 ٤ ō K が み 立 N MF: 州" つて だ 0 心之 C. る 8 た。 15 ナ 5 カン ち 向蒙 そ 0 常意 -れ 5 彼 製物等 を 女 只是彼 望る

心さのる 有労物 L 體だは 3 夫宗 た 0 九 れ 東縛 不滿 東秀 る る に相違な 練げ と力は 0 0 全力 が、 2 は が 亦 同なじ つた。 た。 0 Z)> を も解ら を ま 0 結け た。 温に 投な ŋ 果的 ま 彼れ等 げ た事じ 15 た。 L 陷意 そ 0 彼れ 0 た 上便三 れ 7 た。 を 0 ょ 80 に彼れ 彼為 彼常等 胸寫 ŋ 等か 新型 15 彼允 6 自じ 任 專艺 大き 既を由り N 有当 を奪う op L K 0 物言 4.

御岩 な

何芒

一處で

生ま

れ

た

力。

つ

とにお

執し

震

0

た。

た。 んを ٤ 治治 .چ. 夫言婦 4 よら 雕 學 3. か言葉に を大智 ŋ れ 何答 ٤ る 혅 713 力智 に付け 7. は 0 を入 菓子を食 自己 れ 7 然处 彼ら -C: 或喜 時は 0 御招 周克 K 玄 父ら は 惠 ŋ 御 3 を 父さ 御智 た f.j. 2 Ł 6 70 御智 の音 に意い れ 母為 h が 7 が 3 物多

3

愉り

0

22

0 力

た。

夢るな

つた

健党言

おる心気

其を

でた

K

は

不命

快的何答

0

「ちゃ

彼ち

方に除計口

御言

4.

をかくさ

んが

何答

0

彼市

通道 73 17 利か を 等 な ずは孫に額に カコ 0 0 た 錦や 健党言 りに汁粉屋 3 は 此時が始め 寄る な 8 3> た。 10 0 た。 あ 健党 鳥紅 0 口台 は

を掛け だ。 彼ない 彼女は健三を疑つた。同時に健三は何うして B さんが は b 行つたんだら 何うし n なんだら 以いな 7 上背 B 0 0) を 事質を 0 上 7 さら 本質 B げ 云ふま ٤ 3 二は彼女を卑しん 釣り 云い 20 を御浴 は 6 出さら 云 御物 よら 芸 S. ひ。 云小 Ł あ

> る 汁粉 女では 屋.や 方は カコ 前是 を 方 生ま Ð た Vo 右望

露されて、 ひ子ご 嫉ら た。 カン 好 その カン 顧多 6 愛想を造 ない彼女は、 質り出る のう ちに自 かされて 何時治經 、十にも足った 分変の 人格を會 Ŋ な かったつ 付了 わ 料なく カン き が ず 老 力》

お藤さん

ŋ

L

な

力>

念を

押がれか

れて 2

れ

た

部

力、

れ

そ

は

お

カユ

ま

づ

最後に汁が

屋や

誰

所に行い

٤

2

を

受け

は は

島

四だ 然於

0

意に

らず、

3

中々く

解

it

カン

彼为

女

は

V

な鍵盤

儘等

告

げ

L

お

0

疑症

U.

はる

### 1 II.

頼らま

れ

U

に健芸

0

た。

見ずな出いつ 20 なっ カ> 間ま だし 行" 間点た。 de 位は言 なく島田 0 挾世界 てし た。 は、 見みつ 向也 0 は 別な 7 健なぎの た。 のたり変えり 4 れ お常とた な 限め い鍵な宅ので 住居 突然沿 脈 0 った二人ぎり ye 中家 急に何處 に自分を な表通り 火作

~

日それが 力 念でも 力し 味り其言出い 茹で 分流 常 彼常 かべ を食つ 屋や た大気 表がなっ だ カン 15 人を記し に排物 力 た 700 は 415 とを 南 門がいる に鳥 ひ去つてくれ を 被に連 たけた ま 繩に ナー にお 語はを 厳を 統章 世 12 はいい に此意 ず 下さ B た げ 口《 侘雲何度る 大龍 た。彼れのは、大きなない。 火 屋 影公 4. 記矣像

彼ななな 死んで 惜物 L. 模な 是六 は 健党言 Spo 心言

方は

カン

遠ざけ 斯から IJ しよ 1 7 とし 吳 は 御前 te 被安全 人が依怙 また事 江 5 に過ぎ P 不好的可能 を自分一人 なか 物ぎ 云か遊 だと信じて よ 0 好い V 彼当 南第 女是 彼如 物药

邪なた 気を願か があら であ た。 胸幕 0 女に を L 常に 其他 793 何先の る 働き 販売 衝 の理り 動為 な 7 事 子供 5 10 TI IJ 9 ટ が L J. Color HIT V 15 0 李 郷でろ op 彼れ不ふ な 5 は全く れ 愉 カュ が 快 0 心持 测证 押旨 腹は 是な 73 0 無我を投げる。 出言 中东 0 好 れ

行"綠克 質いい 又突然 二点が カュ から 现方 飲きなが 便力 彼れ 何心 総化と徐儀なく 丸で から消 10 なつ カン 間至 彼 カコ 力。 カン 引き版 なっ 交流は つ 452 飛行物药

てからか L 7 知 彼常 女 ts は 其なり 裏 面空 を す 0 カン 1) 彼れ に限る

賞はめ た る 或日一人 杨 あ とで めた。 常記 も聴きづら 話わ は た所だ 題言 人の 甲克 は腹管 甲等 が を 向影 又偶然彼女 い程馬の 一つた甲 ٤ つ Ł て、 今誰だ 7 いい が物質が そら de ٤ 2 して 女を った。 5 4 な ٤ 坐ま 不一 訪 あ 所だっ 0 心心 なを、傍でき な L ね 要多 7 か其容 4. る 御地世 女な嘘迄吐 の事を 來た。 た な 際を 聽言 が゛ 常る 大き 歸かい する 使る 0

な 鵬之 を 5 あ

卻占 前章 は はな 印か ٤ 微な子 常設つ 所出 ち 供ぎ رج た る 高 と質なって 正言 早時ない か 衫 おはは を 共徳印 の大き をに怒 る 前类 de 5 たな た TI 思言 瀝

融資の 可办书 K 何也 胸岩 處この 得な \$6 に歳 底る 10 香港 旗 cop 何 世 は 能く 5 彼常 れ な 3 tre 知し -龙 哪它 0 V V 0 み 火ひ \$ る あ が 文だけ 嫌言 る。 のを、彼女は彼女は彼女は彼女は彼女は彼女は彼女は彼女は た V He 2. 心室 九 4 ば が 女子い 彼常女 我和知 L V して其が 位は

温めめ

れ

7

育和

た数な

ż

子二

に外張

かる

6

な

0

たっ

九

ic

L

7

島

田

は

75

\$

0

-

あ 0 た。

0

大きた

其法法

1

7

彼常

111-2

中奈で

0

善人

せ

た 0

た。 は彼れる 被に取って 製造を取って 共言さるん 晩焼沈ぎ 例は 11 て突然で な現場 7 ま た 泣な げ 家が島田 问意 不為 L い 闘さ あ < ででなった。 題のと 限を ٤ 合态 題さ の酸素は が ま 常設 0 200 で 泣な 20 7 熱にきいい。 た。 見み る を破ら 出て 起意 し 來主 た。 事 ·夫雪 娇 れ

踏む音、神ぶ す た。 た。 斯から に連っ る 6 最高初 仕り舞家 は庭よ ger) 5 れ て、二人のの た 騒が 松 が 香と 雙方共手 0 泣な 日が、小さな彼れ き出た い夜が 85 馬し ょ す る軽は 5 金 Ĕ\*\* 出生 が、 のことが 彼れ だ二人 心を恐ろし、 第言 なく 用き た。 に高紫 捨るの時に 重な 打っ なく進行。暗峰が、 ま な 唯名 ってでき行い が 垂 世

らに 理り出され 非の來き 幼秀ななな op 75 教育 が 4 な 此る 7 カン が健党 \$6 九景が行夜に 0 た。 は健な 一の頭を 0 彼就 あ -0 た 深し は 事じ 自し 更言 何先 渡を 然は 2 れ 為た 起ぎ を た 85 して 3 10 嫌言 15 そ かっ 聞き 0 れ 丸装 カン を 71 で解釋の発見ので、見います。 焼き 道等 徳告 pp

> か。 外に なる意 をし た。 V 0 何答 が 常设 却心即 效果も は 却つて健三の 情等 しく 力 力。 女花 心 歴記 持を悪く ま TS す る た関係 使力 旗信

よ。 彼は始終自己を離れたく 彼い 骨を粉 奴 は 海な 伽等 にし こよ。 72 13 Cole -) 御宫 仇答 討 山北 嗷か 3 を だ。 15 なく de Co 健児 三等 な 前き は、対域 ریم 3 だ

事が多な 方常に カュ -> カコ L カシ 島だ田だ 7= が たったし 以いお 政前と違うと報常よりも、 分がの 彼常 日中は滅多 節なる 15 る 時 7 郷むろ 刻? É 大法抵 け 朝意 かを合き 島を加た 何如 Elis は宅 0) 晚边 せる も夜更らし 方を 江北 彼 機 を ほたみ

聞主 ら温地 険児 忠力 然かな 6. 健芸 眼 煙の 0 行院院院 ap Ŋ に関す 5 沙も 灯台 れ -火点 HI の影で る 共活 を 見た。 彼常 を見る 1) 明った。 0 摩記 共秀

76 に大き 出でそれ 藤さ 4,彼常 北重 0 娘 あ 助 お経行 を暗る そく 彼就 便力 は一旦を作り とを J. 礼 1100 3 酒声で以い れ 顺: 前光 飲の WK ! 主 健児言 道意 ریم 13 V 力 1) 代許外意

注がれ てい の父は、久しく浪人生活を續け 一の苦境 れ てお 細君の同情は 程語 知 に陷って來たので 識 のな もと可なりの い細君のは 地位にあ 腹性 家の の中等 結果、浙々經 めつた彼女 ばかり 事是 6

使三は時々包へ話しに來る青年と野座して、 を表しい彼等の様子と自分の內面生活とを對 関し始めるやうになつた。すると彼の眼に映ず あきなは、みんな前ばかり見詣めて、愉快に失ぎ る青年は、みんな前ばかり見詣めて、愉快に失ぎ なきない。

変のない。またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのではでは、またのでは、またのでは、またのではでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、またのでは、ま

をしようと れ程

石

気

で

も

あ

り 青年は苦笑した。 それは貴方方時代の事で 世の中が、さら自分の思ひ通 か思は ない すま せん。 さらして答 事は無論ない 何色に なら ~ 今の青年は ~ ŋ らとか、 せらけ K なら 何您 そ な れ

K も世知 程彼の卒業した時代にも亦能く 承知してゐま する物質的の の答には彼の思はく 発音くなつてゐた。 た時代に比べ 問題に過 ます き と多少喰ひ遠つた して TI かつた。從 れは 北世 衣い 食性 間以 は

> 點だが から仕合せ あ 君家等 0 だと云い は 僕に 0 5 に過去にし 煩ら は 3 れ な

らには見えませんよ。 らだと あ なただつて は いふ所がある しがたいと 世上 も過去に やらですね 欠やつ いふ顔をし になったがはされています。 てわ は是れ る

開する新説を話した。 関する新説を話した。 関する新説を話した。 関する新説を話した。 関する新説を話した。 となった。彼は ないた。 となった。彼は となった。 となった。彼は

る。 事じ實 の記憶に 人が溺れかいつたり、 の間際に、 として、共頭に描き出す事がある問際に、よく自分の過去全體をままた。 此哲學者は一種の解釋を下 又は絶壁 カン ら落 L たの る ちょら 3 瞬步 6 V 間党 5. あ

ども事 ただね 年記ね 急に眼を轉じて過去を振り向く に突 「人間 T る 0 の過去の 上之 0 大然寒 のに、其未来は に引直して見る事が出來なか 状ち は健三の紹介を面白さう は は平生彼等 その が を 經験が一 れて、 一向知らない彼は、 説による。 が咄嗟に起つ 、もう己は駄 一度に意識に 未來 ば 力。 日め 17 だとと 上學 たある危険 に聴き そ 望る から、そこで見 んで れ る 事が を健芸 4 だと た。 生い 極意 健装言も きて け ため 0 ٤ 身みれ る

> な場合 程を 刹气 住の馬鹿で 過に置か わ が全部 れたも なか の過去を思ひ出す へつた。 0 して今の 自じ 目分を考 やうな危険

## 四十六

又彼の座敷にあらはれた。 となった鳥田は、それから五六日程して、つひに使二の心を不愉快な過去に控き込む端緒に使この心を不愉快な過去に控き込む端緒に

た其方 カシ あつ ましてゐ あつた。 此間比田の所を一寸訪 島田 其言 點泛 の言葉遣ひは此前と同じ 然し彼が 川岩 た。 なると、彼は 彼れの あ た方に 口证板 何で比田の家へ は丸で きく知らん館 ち ねて見まし 谷つ 無沙汰見舞かたが やらに 足をを を運んだの 如らく 重 でか

程度を疑つた。果して此男が彼の複籍を此田 健三は自分の前に坐つてゐる人の眞面目さの 性三は自分の前に坐つてゐる人の眞面目さの で、またまた。

とは思へない」とは思へない」とは思へない」となった。そうでもの身の上のやうだ。自分の事

自分の 8 して 健三の記憶に上 或る 昔を思ひ浮べ カン る不快な意味 それ 0 也 に於いて思ひ浮べ なけ B た 事相等 彼れ れ は ははいまま ば 他に ならな ŋ の生活を に全の カコ なけ 0 た。 に似た 彼と懸 れ ば L

又御嫁に行ったんで 常さんてひと は何年前か失の所 は 共で しせら 1= あ ~ 0 波は多な 初 常公 野の から來た長 ٤ カン 云い 宅

使三は波多野の顔さへ見た事がなかつた。生 で表はたのとは、これに、知らないが」できばれる。これに、知らないが」では、 では、まなない。人は大方まだ生きてるんでせる。これに、知らないが」

「あら、養夫が自分できう鳴しゃっこ谷」「何んだか知らないね」「何んだか知らないね」「かんだか知らないね」

「何時」「あら、貴夫が自分でさう何しゃつた癖に」

健党では長 は かしら 彼さ 紙袋 女が 小手紙気 を私に御見せ い健三の世話を 内容等 を少さ しした。 TI ひ出た た 時まよ 時の た。 辛と 其る

> れる ねる親類 腹小便のいからおぢ う t=, 末を、飽きる程委は ば か。 カコリ 0 おがや文で育てた事だの、 其虚に 7 が対象 対の裁判官が 肝腎の彼女の夫が警部 今では大變化合せだ べたなた なると使三には しく述べた中に、甲府 た事だの、 あつ 、月々彼女に企を没 全方 乳だが 凡てさらし 下性が悪くつて く覺えが き書かい 0 な あつ た てあ 心つてく たとか 0 カュ 最初に た 何艺 カン

0 二人の 事 ことによる 生い غ き こてゐる \$ 間整 0 には カン かも ず、 波は多な 分別 もら死し 斯℃ 多野の事ともつ んな問答が ŧ んだ わ カュ 3 取<sup>と</sup>り つか 知し が、又お常 れ 換かは な 40 ż ね

た。 細君は あの人が不意に遺 何時突然訪ねて來 は健三の顔を見 つて來たや た。 tz 健三は腕に とも限ら は腕紅をし うに、其女 TS. いわ た ね 人是 な

四十五

親切に毎月若干 小きさ 細れる 時分あ 女と かづく の書か れ は 程地話 7 た手で 7. 送る K な つて置 73 何は向き ない人です して吳れ きな をよく

おいと云った風の筆意が、一页どとに見透かされた。

٤, を持ち出 直接水人へ する た。 もとく 既に川て仕舞 してく 其時彼 此意記事 動で カコ れ は他人であ は此手紙を 養家先を翻絵 L と難んだ。 少さし こんなも て、先方を承知 文通などさい 気を付ける った後 る、 縁になって、 兄問 7 驱 から 老 あ なの 小京で 其上健二、 れて 度なく 5 3 3 だ は p は すぐ返事が 、谷こされ カン 4 る ら た K 兄き る は 力 先为 といふ理由 今になっ 3 そ 許をた 安心 が來た。 0 ては迷惑 嫁に行い 注意 L 7

であ あつ 三は安心した。 譯に行かなか お常の手紙は 態に ŋ 彼就 制時 1J 6 お常の 0 彼就 然し何處かに心持の思 なかつた。 其後ふつつり來なく 2 の島田に割った て島 同時に彼女を忌 世話を受け 11/2 要をす たむをおれる ょ 心み處ふ念は 彼就 ŋ なっ のお常 y, い所が 同じ事 た。

學者だとかったをかっ Ŋ しなく 大を世の中と調和する事 カン らうと云ふ 無論自分の なった原因 つてゐる事も認めて た 0 の家族の大 でら、彼れ てねた。 の中に、 を有つ 方で其處を ・ 同時に夫が里と調和 方に在っ る の出来な 25 平管 

味みが 0) 方にば 通ぎ 君 な かり か て話を 0 氣を と切り上 取 6 られてゐた健言 た。 一には其る 然是 し島を 意"

「無論外の 初 ŋ 前等 はさら de 彼多 0 思はな 人 と貴夫となら V 力> L ね 魚き と歌位遠

がら訊いた。 は また 人と記 と比較 0 がへ戻って來た。 てねやし な 柳君は笑

ら何んな無心を持ち 上上し 丁鴻章 の掛物を何うとか云 いよ。そんな物を賞 懸け 大方口 つて 3 の先女なんで つて た B 0 知し ま ね たた変 九

島。四洋

質に

何方でも

b

カン

12

ts

あ

7

0

は

が 第は買って 吳れつ 夫婦には 李鸿 章 掛物 より なだ外に買か

0

7

V

ふ氣なんですよ

ある大も、あまり長閑な心持になれよう筈が たい心配に遊ひなかつた。二院五十銭の月城で、い心配に遊ひなかつた。二院五十銭の月城で、い心配に遊びなかった。二院五十銭の月城で、い心と呼ばれ 來\*ない 女の子に、相當 V \$ のが澤山 0 あい 細れから云へ あ 浩物を着せて表へ出す事の出 つった。 段を人間 ば、夫の氣の付かな へきく 來く 3

なも う 「復籍の事 W 何能 だ 30 は 云はない。丸き は何も云ひ 川ださ 0 13 狐に抓まれ カン 0 た 様で れ たやら 12

な

合として、それを比田がな要求を持ち出した B き 始はめ 到底解らないよ、 何方でせら 0 0 カン から此方 ŋ 健党等 断られたの には 丸で 氣を引く為に で、 たちも 見當が付かな 持ちいい いふ人と 始めて駄目だと覺 か、又は真 込ん わざとそん だ後、北 老 カン 以而日な懸 0 IIIX た。 27 から な突ち

時他言 それ た。丁度彼 彼は三川程 端さ を 新香 三は書齋に灯火を點けては三日程して又健三の大きに を手近迄手繰を見せかける の頭に思想 緑り たが 寄せようとし 0 一の玄陽 て机の あ のある っった。 のる問題が一位のである。これに坐ってる 問題が 彼れは た。 置づ 护

た。 を L て 彼常 室命 思索は突然截ち切ら 0) 入口に手を た下げ れ たっ 女艺 彼れは苦い い、遺言

好ささら 何意 あからう なも 度々來て、 だ 他等

默つて る する 彼なは腹 第四 の気を有い 中家 で切っ た な 6 彼就吃品 は 6 た。 下女を見た 断然近 合か を謝る ŋ 少時 絶ぎ

一御通し申 i 东 す 力

と割等ね 彼は仕 「らん」 方常 13 L に答言 た。  $\sim$ それ から「奥さんは

少さし てねらつ 初了 尔章 分泛 L p ま ٢, 3 仰萼 L つて 先刻 カン 伏

やらに健三に 細なの ち 上意 一つた。 寝る 15 は思想 ときは ~ 歌琴 7 なら 的, なか 里。 起む 0 ナニ 時に 限智

む やう 底き に旅 焼りは か盛く起 は細接い竹う豪の上に油震には例の通り暗い洋燈が點 まだに行に Care わる こ、鼓の胴の恰好に似た平の豪の上に油 壺を嵌め込 然され に出來てゐ な 0

健かかかっ を 報い の結果 子 其別の 込んだっ 通信 がだが、 な事質さ だら 5 れを カン ~ 疑はず 拒絕 又記む 田芦 には が 0 白じ 居ら 分変 5 れ カン 加ぎ

舊とは つ そら彼處 に湿が あ 0 て、 2 2 な 夏なっ K な 3

力。 干岛 いて 仕舞に V 女祭 ると は 0 が。 迹に跟 な 鳥をだ 北 其代り 題信 夏等 何的 彼は健三 能なには 健党を 何色 \$ 時つ 计 年亡 **角蜀**-5 相手に たっつ 元々兄弟同様の 違な を取さ 間ま れ 图量 がでは、 引つ ないが る 温ると助 て、 一の娘を呼びい 私や可哀想だか 必要を か島田の 一頓品なくたど つたね。 張られて行く 仲祭の 無論自 0 けて吳れ 鹊 認めな たもっと 言葉遣が崩っ 捨て 3 は 間整 ね あ 111-12 B V. も亦早 柄管 もう大分久し ŋ つて にし始 間以 文なで れ 0 何空 進ん 0 だ で、 能く泣き付かりには早 中令 力 カン れ あ をし 0 たい老人 L. 進さ 0 6 がおき しく含 不愉快 た めて に岩い \$ いく TZ 7 行的

> 健生は 島とたな ŋ 次第 と島屋町 に言葉少なに 質を見書 たなつ た。 仕し 想法

を讀んだ。 た。健生に對すが又何時の間に 武岩 何ぞの 分から 反対に た。 では だから 良智 來急 彼れは不 などで みを遂に断念 な馬鹿 狭紫 の何物 やら た右に 一寸馬鹿の は 闘さ t 回せんぎる とし 高ない かを話 た。 を見るときは必ず いにはなり 旦積減 かけられ L 1= ては て過去 落ち込 z)> 彼就 L の眼を見た。 現在の鄭寧さに の額の 下の長額 沙し やう てる 告に返 えんだ彼の 0 た例がなか 撫な ま 己たい 7 0 上之 た。 らつた。 誰だの あつ K 男だで 付っ 返らら 眉高 つった あ たった。 山东 け る髪が は 服药 あ な開け 6 は寧ろ陰は 彼乳 して 立た 0 0 れ は共成で常に た。 けれども ち 7 言葉遺 相手の 戾 居た。 法學和 てあ 若ない時 共会に行う 0 す 7 力 男き た。 腹片 善类 CA カン

景を極意 彼乳は 本)) な 彼就 鴻言 为 は 突然斯 章 室。 0 其方內名 書はは を 第章 きよろ 前ま 印象 步 を發さ には は生物で、見た L 健沈 しん始め J. 三は 動物も掛 好。 た。 き つ殺きて風ぎ

にしたら今ぢや餘 当 なら I.B げ ても好ござんす。 程する 6 せら あ れ 0 B 價質値

i

0

よう

とす

る

邪氣に充ちてゐた。

んだ

वारा

他是

それから た

嫌言

U

200

云い

5

ね

爺か

らうと思ふ

op

横ち

な立ななる け

0

ずは、姚が

隆彦 柄心

4>

7

6

**咖啡** 

然に

て遺

つたよ

虚の誰にあった。 の店され は カン ず b k 物為 2 を から を が書いたものか類。彼の健三に異れる と貫ふ氣の湯 田だ た。 4. 島屋田だ 藤倉 自蒙着順 の電の上で 東方 絶ち は 湖 西萬死亡は にな 0 関は 信章 る る 上に釣る ٤ カコ つた健児 怪夢い 云らんぬん ふなり 時に L 代信 カン L 正さる してゐた事が 鴻寺 を治 た。 章も、何 は V 取と た状態の 島に田だ ŋ

## 七

支に だか には 解認 何彦 日本何色 强足的でな 6 3 L れて な 來意 V あ に見たべく ねので る た 來る 6 5 200 使党等 4 等がが 为 も丁度同じな 一體に素を な あ Vo 0 2 人公 同じ感じに多少さないふ感じが細君 と歌程意 は

25

てそれを 出产 里道で of. 細: 活 立,の L あ はま 2 御物 0 7 た風雪 -j. 兩者を は突然自 飛び を離り 反党 び超えてる 人學 0 人と記など 隔か 0 分元 の家族 を で何時迄も押し通を埋めるのが當然 7 哭< rc 人が自分の は自然の れ た。 とき はさ な カコ 片ない意 が當然だ 勝手 た。 作? 地方 開か 満を持へた 15 た溝が 大きと op 7 かを思 ない は あ カン

を

その

カ

かい

0 眺

たら飛び込まう」

灯を

7

のた時とは

全

變かつ

る

擦硝子の蓋

並を通信

して油煙に燻った洋

何先 0 る B と認い 13 力> め 0 た。 3 Op 應対に 5 な言葉ば、 には 何處迄 力> ŋ 使品 B

物為

の大部分は、健三に取つて り遠く隔たつてゐるとも思へ 八川す 共通 心しない なか ても落ちてゐる答が 成る つた。 様子を見せ 0 た く唯な べくに 興 復籍の事 先達の 見えた。 味の たかか 話なし 加をし 排符 あ すは務更 物に就 な る 0 作り 問題 よう カン くの 0 章がの カン 無意 ては丸芸 0 あ 李りの 彼常 何處を 0 た。 味み 学も で窓れ 然上 いふ事 力> るなり 何色 し 餘望

現れてくる 持のた 3 形容 を感じ 退点 れた。 を具な 今より 微につ に違ないといふ豫覺に支配された。 心ない 5 判り明 ず自分に不愉 ち わ 所為 然がし した姿で、 和智 彼は此老人が或日或物 し其退屈のう 41 たがら 爲是四 な 快急 能度自分で の白じ ٤ 可加 な若くは不利 V 3. ち 推測 15 の前に にも 種品

を求めようとは

思って

20

なか

0

場合も 初京する事が なけ 語が 落ち ち 0 い込んだ彼れ 眼め 7 れ 15 を ば わ なら E 落行者 5 自然健三は かくなつ ŋ と投げ出 眼め 與惠 は 鈍い 4 游公 遭物 L そ がに明かに ŋ れ に抵い たくなるやら 飢ゑた 時等 抗智 此意味 して ょ やら 身構な

た。 敏感を有つてゐ 其時突然奥の 「え」といい 識か病気です あ 一の神經は出 0 少し た。 は此路に 間ま こと島町 0 彼はすぐ耳を時 細なる 對於 して普通 0 が 唸る やら 7 人といり な 摩えが 上方 L

時? あった。 0 何と島だり た右で た。 んで 從が はまだ細い 健三も此人から自分 す ら嫁に來た女 て彼の言葉にはたい挨拶 カン そ 礼 顔を見た事 は V カュ け 3 ま 也 の妻に對す 13 ね。 カン 何と る文符で た。 處が る同情が ī 何い

置がく 子供は疾うに寝付 近短 る け ま 下的 L は 女芸は 時也 カン 候ら 健力 た。 が 番組け 斯で V N 4 カン な時に 離れれ た後を より 5 能よく 言いか た墓所 なの 潮点 く気を付け 君だを -C: のる 奥さ -) とたつ 傍話は 独址 彼れたいよう として な 2

> を叩た 一まっと いて 東へ行 下女 を IT.L って奥さん 0 傍る 坐記 0

たて

吳

れ

る 直陈 T 下女は何な つた。 間整 で た。 其る 0) 腹点の 腹点 襖去 け 成が言葉にも を締し 中宏 の為な 九 とも彼の で 早り 神めた。 カン 錦って が解らない 態た 注意は 健三は又島思 度に 寧むろ Zi, あ 7 ŋ 老人を ば 好い いと思ふ 3 脚はれ 」を 向也

始きが 夫荒で 何也 も島田 75 が魔を は容易に から滑り 、手持無沙 まし 落な 立た た。 た -TI 仕が 御站 力。 忙 0 60 なつ 話はの 所尝 を。 接望

彼れは、 細なる れま た其外 0 病氣氣 ij 7 IJ. り又使 何等 1 云 は ts D カュ

張り に関 た。 健党言 夜が 何處 を光 老まは 少し御話い なら大抵御 生返事をし は健三の手に 何の御別です に限む 又後 があつ 眼 C. なり立た す 事 上市 ركة ك 問意 其言 き返さなかつ 1)

健党等 引き寄 灯火 が 容 ず 几个 せて 15 間差 合を眺め 心を HT. た 出 時等 め 煙え 岛岩田 7 がたまる わ 1) 引 た。 はそ 彼は改ま 込ま れ 様で を 自也 寸 分別の た 北 0 ŋ 5 手で た

成等

程火

屋中

が薄架

てゐた。 灯を高く

丸ない

切青

方常

から

調言

を カン

來

から

か此洋燈

特徵

7

あ

0

た。 と、新

な

V

所なる

を、無暗な

銅ぎの貨品性等 f. 要っつ 修な 彼は 彼れ 3 涉 5 ある 決り ٤ が、 双系 時に許易 して た。 服型 C. ربع そ なく 势息 な 勞られ 力量 カン カック から 彼就 た 0 より が た。 83 必要に 10 Z. 手に 何艺 さら 造 に握った一 な 位なな 大法切 3. 時じ て楽さ 事 間常 が 彼就 が

門信力

4

7

る

老人

を

思なっ

さら

L

んだ

眼り

をかい

終り

が得るの を織り、物語

語を

を

T

3

to えた 「なに が 0 b そんな で は あ な V: 4 担意 は 行でで 出 本る。 金を用た L -700 验

5 損え た。 な カン を さら つ す る L ٤ T 5. 目め 事 K 見えな が K Vi は 担 何您 は幾何 よ IJ 8, 恐速 7 CF 們意. カン

うかきまする 夫を た彼れ てお だ知し お藤さんは 宅 3 俳しつき とき 品性を取 B 慥茫 人是 な 共活を たび自 は 4 に 75 便覧 根之 あ 世影 斯c 抵い ŋ お産さん がの手 N 健二に向い ま て見る が な言葉を \$ ŋ 3. あ の其真 正直 前き る に向家 だらら 5 實 L つ 嘘皂 過ぎるん 使品 1 って、自分のを 彼さ 0 < 21 73 -と善意 0 思言 女主 承知知 何なん 0 B 事 ~ 云は 大き よく 解釋 中をま には 73 を評さ 解 カン 50 L \$ 0 0

そ

くし 6 擦っ

た丸意

いき

血の消息

間を

3

る

6

点に於いて、

歌き

る 斯

の見ない

男に

相等

0

憶管

にあ

る

は、

んなな

事

氣き

彼れ何と

言を云つて、

草を

模も

様文を

不多

で透り

加加加 ŋ

だらら

のにはで曇っ

た

カン

6

を

離まさ

75 す 取と あ

カュ 3 1)

0

服め

火屋

島田は

生返事

を ٤ ŋ

限背 換か

点で、

女芸

を 同差

で茶の

間ま

あ

る ば

3 便艾

13

Ľ ま す

型窓の

が

三きつ

カコ

つ

49-

念だに だらら 健党 三等 伴 は た tz ない程度 度 幼き 0) が維な頭腦を満た を精に さう 一杯に働き て、 其言

て要らざる は尻を

所を げ

45

たり

水を打っ

ŋ

た。 庭旨 た。

れ

彼就

他度自分で修復

たっ

は砂

なる

Sp 上等

座す

線元 銀元

應う

を

氣

K 0

L

大震

3

カン

な

4

所がが

正言

なん

が

弑婦院を

た。

跣足で

出官 彼乳 理的

不

歌がされる

と合銭上の

不認解

償での

K

-0 れ

0

彼れは

寧な

潔物でき

であ

った。

持。

つて生

を気が 0 彼は斯うして ¥, 7 事 る な人とし 時差 ساجه 5 15 た [跳系 時で do V 灯心

ふ人だ眼が気きので 嫌言るで の とい 前き に居然田だの シム言葉が出 だら 白じ あ 生と大た 分沈の 0 た。 5 たとなった かと 然し其時のか 生を通信 した を た。 は、自分はは 放じ詰め 秘的 さら ŋ L た。 ₹. は 見みた 彼乳 L な 役就 7= て、 (7) V ch なら 心さ かっ 若し 5 神歌 J. 10 何とう ts 知山 ば は ٤ 共高數 此 te た 何く ts 强多 L を 念なな が かに 神歌 Ł 老さの 神な が

て、 共活時を れ L 和歷長 7 K 局には ないとう 今度 火屋 4 广 洋ジた。 彼此 た 中が、赤縁 は 7., 0 又非 県智 さ 旋ぎ ~ 旋节 V を 暗台 火で を遊に廻に 大点 廻莲 杯芸 L 狮德 なつた。 過ぎた の事暗 ٤

健党言 何と うも L 何處 手を敬 カン 制。 V 7 下げが 新高 12 を持ち

# 一十九

共元 晚史 島是 12 此方 來 た 時言 と態度 1:3 に於

强了

た

健かぎ 頭 は 細さ 7 もら好ござんす」 君公 0 額点 して遭ららい 上為 K 自己 分充 0 右管 0 手で を載 中

大丈夫か 本常に はまだ寢る け は 大丈夫 れ ば なら 温書祭 もら カン な 御紹介 「ろつて海な夜を一人更しないよ」 「行かないよ」 カン 0 2 なさ

たなけ な カン 彼就 其憐れな自分の額 9 0 は 不得意な白い れ 明に日 が 青年に對 冴さ なら 進と路 0 はは思し っえて 朝多 かを進る 分流 索の 燃汽 る 3 0 を 7 れな自己 7 を熱心 人是 済まな を中断だ 人より け 中でで は を 心に見詰め 分がの 3 い真な 3 段影 頭等 教育いる きな苦 目的 た が 15 を想象に 人 たり だ。 高縮で 筆記 0 do 見み立た 5 自じ 重 L

か煽動さ 斯から 明言 日本 常時 働は \* こを攪き間 7 考かか ٤ IJ も忽ま 心を は高熱 0 筋を自じ 道を分が が ま 消えて って來 己和 總まら す 白し 頭雲 運は んだ カリト Vİ 周間の 悪名 が急は 0 関る 時等 力 が新々何者にはいいなっ ts 就 L 同時に いて ٢ した。 0 V 此る

彼就 は 仕し 郷に投げ 一過ぎてゐた。 る やら 標盤 に洋筆 て明認 3 11 な 3 洋が焼 を 突電気 カコ V 放は 9 を消け た。 ŋ 1) 出だ 使き 鬼の間を暗して暗

細点翳を込むは、 も新り 뱐 だ 音な 6 した。 心持頸を延ば かに眼 の真な 0 れ しな 彼女は かの京 おぎ、くち と それからそつ を 其呼息は規則正しかれから出る生暖からなってなった。 別がて やら 口名 」を閉がて、 に気を やうに焼って旅て 仰向に眠つてゐた。 ٤ 手を 細語な 付けて共傍に坐か おた、 と彼なる Vi 2> 呼息が 彼れの を上さ @ ねた。 寐如 でから 真蓝 から現象 微学 かに感 の上され った には 細され 造

態な

見る事が折々あ

of

较

して置

4.

て災れ

7

ば好い

にと 細され

彼れ なななない。はずられているないでは、 んで L た 見なけ 手を 引四 いればまだ安心が が出来 B 5 度と

氣章

な真似をし

共言時

好的

た。

の神力

め

彼れい 同な直に共 から 3 一手を懸け いふ気が 衝動に \$ 8 でがかびっ がを行っ いて起う 経り け れ ども 和に 君之

彼は消と普通

思なは 取と つて 5 た。 居る なけ れば し細胞 15 許温 は 15 病気 人の断案 7 な 礼 Vì が何人も れに對して神 尋り 歩か 手飞 3 0 当 いふ 銀行 3 0 場は彼災事を 事 1110

見み安えは 自な 自な かん 種族 分が の 然し其後を対象を対 長時間彼女の長時間彼女の 解かに彼女の脸の上に落ち詰めて居る健三に、何より 細ない れ たので 起きめ 0 病氣 視線 玄 なっ 1) が 0 かっ 宋 あ 修作は熱 めたり見る。 つひに睫毛の鎖し た徐 ら際さ ( 新味 ち 1) ちた時、 い一番の薬であつ な気管 有難 女 た細なん 眼的 彼は天 藥 が常常 いは記 ぎると、 てか 却公 台を、 つって 17 を見み が、

静り詰っ

غ いふ人の 御めた 悪な Vs. 厭智 な色が V 7

てとう 最後に格子を 5 7 暗がり おな カン 開き へつた。 に消えた。 け 7 出で 健党言の 元島田 門には 11 斯ら云 好ない

## 五

はすぐ カコ 服め を開けて天井を見た。 た 奥な 來さて 柳村 0 枕元に 健三は蒲園 立治 0

は

時にか 0 か能 つった。 らまた其眼 の影響 < に置かれた洋燈の 御君の 分らない位す を 除が何處に向 見下し 時か つった。 灯は つて 容問 注き がれて ょ 7 IJ る 8

何うかした

健党等は 同だ 問 をま た繰返さ なけ れ ば なら な 力。

安を感ずる を館 した。 銀紅 i 然し彼れ 結婚以來斯う それでも 過ぎ が常で の神経 遭遇 石は答へなか あ は 7 そ 0 3. 現象に 3 れ た 間らさ 彼れ びに、 で何度 はすぐ 0 同程度の ٤ 枕元に腰 るには なく 不ふ

からし もう彼方へ行 つて 好い V: 此處には 己が 居る

> 小言を云つて渡すが 針をぷつりと襖に を突いて御除儀をし つたま」、 には赤い筋を引い へ向き直つ 臣 彼は眉を輝め さう 40 を り流 挑發 L ばらく考へ 80 関え 御お の裾 ねた 所を、 立た ながら 休宇 何時 7 光るも に作わ た み 下的 なさ た。さらして文細君の方へてゐた。彼は仕郷にまる。彼は仕郷にまる な 女宝は 下げ B ŋ つて、 り襖を立てい 女の振り落して行っ なら煙を呼び返して 45 のが虚め 無な言え 」と敷居 退州さらに健三 虚なた 切った。 の上に残っ の所へ手 考 上意 後空

瞳子には 働が缺け 何處を見てゐ 向むい 細君の ない た見賞 やうな眼 生い 眼め てお は き を脱築 る もう天井を雕 た たなかり た。 ٤ を一 も思い があ 彼なま 7 しねた。 杯に開 5 なか は れ け 0 5 と直 け る れ た。 同族に繋がっ ども 黒きい 漫然と暗孔 然。 生きた 大きな しり然

顔を向けた。 何等等 只首文をそ 健さらは は細点 け な 同を指つ か れ Ŋ المرد لا 0 共處に夫の存在を た。 て心持健三 細君は返事 0 を がた 世

斯から 杨 ふ場合に彼 己だよ。分る 何時で カン J.

3

陳を腐い

-

一般でゐた。

と悲哀があ 知れれ 略 诚 -Ci 40 願意 かもぞんざい 6 つつた。 t 自じ がに あ 0 そ ば れ かり な此言葉の から が除ってね の遊 V 7 る で、大にはる時で は、他と

見て吳礼 何さ ぞ口 を利き いて哭 れ 0 後になって だ カン 6 り出の 創造

ある。 郷に彼れ のる。然し共命切な頼を決っている。然し共命があったのうちでいう云の とは L なかか は決して外表的に つた。 斯う云つて 感傷的な氣 なれ 飛分に支配され易 第 細ない おん \ |H| な に頼 男で てなは す。

夢りから 細なる の服め 强· 8 たなど は突然 0 平心生 de 5 0 健なき 我に歸次 0 た。 から

「改夫?

た時 彼女の際 け の人と t=0 彼女は 然太 L しまだ緊張し 細と 其笑ひを止 L カン た。 る 健党 彼ない 0 強能 红 微笑 を認

うん

は

もう

歸ったの

げ 子供は一つ 二人は 能く 修に接て 髪て 2 ば がに 3 製ってね 中に小き ね 供電 3 な枕を並っ た。 細点 北流 义是 を 山<sup>\*</sup>

んです。

新人の中を開けて島田に見せた。 でいるのでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でいるでは、 でい

t

9 7 K 面於 會な を 拒続 する 部に行 カン な 分 2

付けて 細君の指察通り 島田 8 思つた たら飛び ひに 0 も少し困るので。はなどに関ラした た彼は、何時迄待つ 8 込まうとし か、機會のあ 張り し始め 事をが 金の あ ても 3 3 是 73 間蒙 や際限 6 L 为 あ 0 に板着 ら観響 が た ないと 0 は 75 隙を な を

滑んでね て賞は に行く所 かつた。 角に於 老人の言葉の何處かには、義務に行く所もない私なんだから、 なく いて は 然しそれ 困る の付ける程職くも現れてゐなで困ると云つた風の横着さがで困ると云つた風の横着さが には、義務とし 外に何處と云 是がひと 7 って 承知 2 瘤 が し み

彼は其中から手に聞れる次の紙幣を提 健立は立た 横たはつてゐる寡 5 は無論輕 せ貴族 にはいい 立つて書籍 つ請求通り上げる器にに行 家かの カン った。空の た。空の儘視箱の傍に幾日會計を司どつてゐない彼 机での 上之 一から自じ 分の ts みかり 紅人な た。

た事を一口も云 出だし して彼れ L た儘また書祭 録っ とで、 へ入つた。 な カン つた。 空かの の財布を容間 を遺 ~ 放は ŋ

大事ら った。 の持物として寧ろ立派過ぎる位上等な品であるからない。 に限め 変が日か 0 を付けた。 6 彼なは あ 例刻に歸つた健三 けた。革で持へた大型の此二へく何時もの所に置かれた昨日とこは、机の前に置かれた昨日とことを それ を倫敦の最も賑や の此二つ折は彼れた昨日の紙入 カコ な町で買っ 坐ま つて、 9

寧にそれを元の場所へ問れているなくなりつ」あるへ 物きと 着。 か 外的 に與党 疑った彼 へたぎ から持 ŋ いって蘇 は、皮肉な一 手もも で置い 1 飼加 今の彼れ 15 た記念が、 カ て吳れ ず 9 かた。細君が何ななは、比紙人を った幾日 瞥を空つ た 何なの かを過ごし 0 だらら ぼ 興 何故では、一人も無い 5 味 0 入れか

「遺人つてる管です」 以内何かでなり 細点 初 付は 者の手で物指を持つい少し金を入れて果れ 取り上げて組書の が 來會 顔を 机の 上言 形

> らた彼的女子 れた 0 た。 カュ と思想 ことも かうとし 健党 此方 も全く夫婦間( は細君が事状を知ら ts 島門 つた。それで老人に金をな 錦や 0 0 たあ 話が過ぎ シとで何事 K 75 上記 いで斯らい y. 75

細君はであれば ぼう 依然として自分の誤解に気 もら遊 0 apo つたんだ。 紅盆 から 人品 付? は 疾うか カコ 15

3

「一寸無見 方へ差し死べ Ĺ かっ つた。物指を壁の上へ投げ出して手を夫

0

五枚の紙幣が出た。細君は馬鹿々をしい 彼女は手堀の付いた郷のそら矢つ張り入つてる マヤし いと云ふ風 は るぢやあ をし た。 ŋ 主 原气 力 力> 6 そ は れ

彼女の與動け自分 間に挟んで、一寸胸 な党に作っ 一何時人れ 膝引 利 たり迄上げて見せた。 け 0 紙さ  $\bigcirc$ 7

一あの人では細君の心 遺を嬉しく では細君の心 遺を嬉しく かいまる こうまる えい い院 事を 被多 する 思さ では 細語な なか 5 は斯 0

い共動き 頭響 H 翌朝彼 れ を、静かな さら 動きを止めるにせ 7 承知知 れ な変 て濁い る は には なの支配に任いたがら動き 加 除りに暗過ぎた。 0 は たの + と呼ぶ細君の塵でした 十分靜かであつた 一分がか -(0 せた。 て、自じ 7 る 夜まるやと 分元 然よし 0 でた。 其系 床に入 職品 濁い から り彼乳 を 0

「貴夫もう L 時也 間常 6 3

は

自分の名を

を

覺

枕元から 婢なな だ床を離れな 一で何性 もら 取と 取つた狭時計 起き カン 刻墓 む音 次時計を眺めてゐた。 ない細君は、手を延ばしない細君は、手を延ばし 3 0 が豪所 力 のがで 聞こえた。 下的 して 女気が 彼常 组态

細なん 0 立たつ 0 ある。健三はすぐ起き上つたは下女を起して置いて又床の 先き刻き 起き に行ったんで す 中に這 細索 及べつ も同

昨夜~ 0 事是 は二人共丸で 忘れ た やら K 何答 ٤ 五"

關係を有 自也 0 な 分差 7 か 0 る の此態度に對 の事を実々の裡に自覺してゐた。三人は二人に特有な因果た。三人は二人に特有な因果 何效 の注 意も

> 達をが く通ぎ 起き 或意 Z 變心 事じ 0 7 秋紫 だ 共言 映り 因光 を知っているで 果的 は 關か 事 係的 75 李 ない第三者の V \_\_\_ カコ ٤ V 他人にはま の眼にいる 3. が疑念さ 自分を 全方

い彼の心を包むに一唇高く見えるの 上げたかなか なくさ 事とは る遠い戸で 然し其仕事のは、数つて して 彼れないないない。 宅へ歸らない と彼はすぐ 想象である ではすぐ自分の立つてゐる高い境からる事があつた。彼の眼の前に、夢な像する事があつた。彼の眼の前に、夢な 自分の下に思い頭を彼の心を包むに足りな げ 復等然 た角材を いて 4. B 办 い室の片隅に居て真ん向も宅から迎が來るやうな 口色 0 を飲め の真然できたい な高熱 け を幾段にも 3 れ に足り 多なく ばなら 現實に歸る。 丸天井を た。 を対答 出て、例か 青规 組み上 彼は仰急 彼れ彼れ 13 7.< な 大きし 力。 の限の前に、夢を見て彼は突然細君の病氣を べら V 朓奈 やう 0 て、神 った。最後に彼の眼した其天井は、小さ 上為 な心特に ~ た。最後に彼れ 向家 0 向也 げ 8 通り な気管 V 彼等 落ち て完め の突然りにあ 化 かにかれ 高流 がし 漆で強 事品 んだ。する 为 ら除儀 の云い 鉢金を なっ を た。或 B さう 0 を ŋ

是程細計 較な 0 粉氣 た 8 に祟ら 15 情報を まき れ 恐虐 れ 7 れ を た健党 抱於 力。 カン

此也

煩ひになつた。煙三には或種類の る能力を たじ た。 た。 要らぬく は此方 レ から 無ない 會談に惜し b を内党 の人の受ける のとし 又それ等の て寧ろ見経 い時間を潰さ 念? る程度より 多い れ 17 2 以いる 2 一般はずす 上版の 20 T が

類空何色 っな使言の でを云って は れる事を際 口振が、 來る 氣意 カン 和君の言葉を 此言 次是 てれを苦にと

です 事を 何とう 気が わ せかか ~ t ŋ 早く 絶交から あ ŋ 东 47 方が飲 L そん 程得

「それ程氣」 「恋ろし は 三は心の は かつ 2 で認ろし V 10 て事を 神経で 7-L 離新 反赞 ち 細君 de 不少 カュ 11:00 な 返事 72 75 0 45 V V 玄 んだ 5. なせんわ。 事を 力 あ W 肯許 んなお。 から 0 &

2

8

ap

け

れ

ども

めがって 面質を 時等和怎多作例的 3 0 特意の ٤ 印象に IX والم ŋ 地ち は は、換かのが 來 10 7 面倒臭 な た健三は、 ž & V V い意言 含んで £. V を抱か 幾い 位はなった ある 何 單純 てゐる くら貴夫だっ 0 斯んな食 1 大島田 あり たり 曲等 0

どら 中 御物 |産で死んでしまふんだから構 cop T.

女が黑檀の鞘に折り込ま は彼が西洋から持つて歸った影刺 よつとした。 て天井を見詰 んぢまへと云 或既彼は 彼女は 彼の視 健三に聞き 覺を襲はずに濟んだ。 黑い柄丈を握っ 一闡眼を覺まして、大智 学身を床の上に起して、 めて るる えよ 細君を見た。 が れた其刃 し 7 る 啦? それ たの V > 40 かがあ きな を真直に立て た。 彼ななな で で、 健三は死 つつた。 B 眼め V 寒恋いたか 彼はぎ の手に を開か き 彼ら 5

の手から髪剃を挑ぎ取 な真似をする 0

5 る人のやらに一口も物を云はなかつの後に落ちた。細君は茫然として夢

捧げべく除儀なくされた結 す 0 彼女は 0 弄ぶのだらうか、 だらら 5 本诗 か、又は、 本當に情に 女の策略 かすにし 病気の こう ほさ シェルラ でんまい から 或は單に夫に打ち勝 果、無致夢中で切る 發作に自己の 折かし 英真意は して人を驚い 味をする気 果地 カン \$ には

彼には 礼

切らいふり

慈愛の心が充ち

満ちて やう

るた。

かどる

不5

其原因

け

に単純

た。

見え

7>

0

彼れは

くら

-も考へ

なけ

た。 何處に 解説に であつ は、丸で も六條 はたど で親切な人に立ち返らせる をそつ 寝りて 立ち節 にも あるの 淺葉な征服然に驅ら た。使三は又枕の上でまた自分の問題の ٤ 動意 と細君の方に 健三は床の中で ゐるとも起きてゐるとも付かない かなかつた。恰も死を街ふ人のやう 解釋した。さらして時々眠 だららか 向も での自じ けて 一つの出來事を五條に 日分に對 其動源を れ 7 ねるの する 心れない眼 の大を平和 5 かい カ、 だらら 細語 0

彼はそれを夫とには發作の起るなには強作の起るな 泉動を、病の為 純党 めら な處置と信じ 「今だってい 其解決は彼れ であった苦、彼は一圖に細者 ñ なけ を以つて、彼は 基調は、全く其解決一つでち 其原因が判然分りさ れ ば の實生活を支配する上に於いて、 てお とし 200 なら たびに、神の前に已を懺 て最い み信じ な は細君の膝下に跪いた。 カン も親切で又最 つた。今より のであ 切つてねた。 不亦 不可思議な らやんと定 彼れの ず も高いいる 其時代語 原物する っつと単 和意

> 得ない に川掛け に就っ L 九 まつ 7 なら カン V とス たやらな顔をしてゐた。 0 て、 なかつ なけ た。細君も日の川と共 つひに一言も細者に口は た。 れ ばならなかつた。 到底解決 眠ると又すぐ 付かか を利く 彼は昨夕の事 きて講義をし を忘り 間》 機合を 題 れ

### 五 下五

とし 人りは 用<sup>だ</sup>し 歩から 何い 時となく普通夫婦 の自然が二人の間に 4 いふ不愉快 な場面 利さく 這入つて 後には やうな日を利 大抵的教 來た。 者是

する らし が此方っ からる 慕し なか H 3 た。 0 九 4. らなかつ ので、 た。 0 使三はいつも細君に向つて生家へ節 二点りの 勝手だといふ顔をした。その態度が 細君の方ではまた 便三け同じ言葉を何漏 の關係が極端な緊張の度合に達 節ららが励るま れ 6

細され おや當分子供を伴 他三は彼等 の下と は斯う云つて一旦里へ歸 の食料を 7= れて宅 やうな書生生活に立て造るとい やら しく行って 事员

でも思つたものかしら」でも思つたものかしら」でも思ったものかしら」でも思ったものかしら」

Ł

んで言 彼女に訊き糺し し態度をつ は歩う を説明する面倒を敢て た金は斯くし れ 7 して見る事 T. ŧ して默な L 日台 いつて受取 た彼女 ~ 旧だ なか カン L 6 7 った。 其言 夫さと 理(1) いら進 彼かのき 由时 同意

私今度はこ さら の御 な氣息をし 腹系 とに が段々大きく よる と助学 カ> 5 なっ な 7 V 來 か B た。 知儿 起き れ

彼女は 世 大抵は にさ は時々 せら 取上 かり合はず れ に感じ なけ 7 ば済す 15 カン 斯か いまなか 5 云い つ つた。 -沢なが を流

「何故だかさら思はれて仕方がないんですもの」

て、言葉の 山んでも へのう 属 カン 其言 も是以 か y. E 0) は単純 45 N 15 は ŋ 上是 消章 な言葉をした或もの えて行 る 事 His 來達 から 常家 ts は

うに。

you

じ病 だなどと考へる する営だった際 もら二三 5 様な気が 彼なないになった。 出在 一日食物 悪温 こうして自分が良女を で死し どい が んだ 通ら 所言 きて 使に なけ よく る れ る 兄声 ば 方は通信 を生き 滋也 見みた がり 細点 却つて偶然 む りし 道を 時に同ない思 偶然にもの を

力 身と 健三の返事 の変響 0 た。 は諸ら が 0 彼れは な女の義務なんだか 批判すると、ま 腹管 世間 中で 並気で 主くの田鰐口ののに、けれい 6 た。 仕し 方常 が に過ぎ . E" も彼れ 自己

# 五十四

てゐる彼 ざる B 0 健党さ IJ 7 世 打ぶ 用等 は ょ を命じて 枕元に突つ立た 細に 20 気がたっ の心言 カン カン 體たらく 蹴け なかか つた。 奎 0 休字 時によると、 i) do が痛に 下流 3 IJ 値き 八きな腹 が うな事 障意 あ いて地ら 0 不 至 た。 怪效 He 3 任意 着でけ なく IJ 施治 は 度と 要" にはせた

とった。不比からあまり口敷を利かない彼女とった。不比からあまり口敷を利かない彼女のを目の前に見ながら澄ましてゐた。

凡志

7

其情悪を受収に投げ懸けた。 置が意いい() 何うしも 投げ懸けた。 焦ぎた ても 田来る 氣章 な ある 東道染み 火災の たのがな 7 細君は又魚か 女として がきた。 た癇癪 いつて人口 彼はは して映る代り 蛇分 がを真闇にいいます。 やらに映っ 此 評価さ 細君が何い 14 上為 は

起しますよ」 できた ないできると、また最本的里をできたがさう邪怪になさると、また最本的里をなければならなかった。

部に別ける りしくの してゐ も假装に近 点を装 細なる 変し、ことは 0) カュ (使える 限2 成からは時を を悪気 は非道くその 硬管 だ。 は湿し tr. 我慢な彼れ る んな光がで 光かり 勝手に を 何 帕兰 HIZ 無が 同等 とい 事に時

く空虚のも 黑船町に古くから私の知つてる袋物屋がある時間のは るが、彼處ならも すると、 感じても細君の方から特別に金を取つて老人に然というというというというというというというというというになった。然しいくら迷惑を覚さった。は、これになった。というというというというというというというというという 五五月 積極的になって來た。二十三十と纏まった金 つた風をし がないので を、平氣に向うから請求し始めた。 一失きない 「小道を遺らないうちは歸らない。厭な奴だ」 健三の紙入は何時も充實してゐなかつた。全 左う斯うしてゐるうちに、 何うか一つ。私も此年になって倚る子は 島田も り何處か違 は大きな二つ沂を手に取つて、左も感服 こんだ要る時にや、私が頼んで上げませ はしなかつた。細君も其位の事ならと云 まあ五間位なものでせら がら是で何の位します。彼方ではい 、裏表を打返して眺めたり 何時迄經つても、立ち上がらなか 何かに事寄せて尻を長くした。 志だつたと思 別に苦情を鳴らさなかった。 五間は随分好い値ですね。凌草の つとずつと安く拵へて異れま ひます。 いふ場合には、仕方 島紅の 日本の金に 態に変 から が残る 0

し、住事にするのは設方でない。 という はは 自分の 言葉遺ひの横着 き加減にさへ気が付いてゐなかつた。それでも健生がむつとした。 四んだ鈍い眼を狡猾らしく動かして、じろく 彼の様子を眺める事を忘れなかつた。

てい答はない」では、十や二十の金が出來ではない。

はなった。 他三は腹が立ちさへすれば、よく實にとか一 を辿らしたがる男であつた。斯んな獣になる を辿らしたがる男であつた。斯んな獣になる と細君の方はしぶとい代りに大分落付いてる と細君の方はしぶとい代りに大分落付いてる

式がは から 「貴夫が引つ掛か 健三は其位ののに」 用心して寄せ ぬばかりの様 の事なら最初 付け 子を、 る ら悪智 ない むつ やうになされ V から心得てゐると のよ。 だか 頰 と唇 ば好い ら初

「然し今迄付合つた丈が損になるぢやありまで終うというと思へば何時だつて出來るさ」に見せた。

「そりや何の關係もない御前から見れば左うんか」

健三は彼女の誤解を正してやるのさへ面倒に ないます。 からま こから たい 鹿でせらよ!

一人の間に感情の行達ひでもある時は是丈二人の間に感情の行達ひでもある時は是丈った。 ないまながら まっぱい れなかつた。 彼は鳥田の後の 會話すら交換されなかつた。 彼は鳥田の後家を見致ったまっぱっても、家庭と切り離されたやうなた。 無私の方でも、家庭と切り離されたやうな此孤獨な人に何時迄も構ふ 氣色を 見せなかつ此孤獨な人に何時迄も構ふ 氣色を 見せなかつ此孤獨な人に何時迄も構ふ 気色を 見せなかった。 夫が自分の勝手で座敷を引くたった。 たが自分の勝手で座敷をつくたった。 たが自分の勝手で座敷をつくたった。 たが自分の勝手で座敷をつくたった。 たが自分の勝手で座敷をつくたった。 たが自分の勝手で座敷をつくたった。 たが自分の勝手で座敷をした。 たが自分の勝手で座敷をした。 たが自分の勝手で座敷をした。 たが自分の勝手で座敷をして、丸で取り合はずにゐた。

# 五十七

た。時によると前籍の電流を何かの機會に確性との心は、紙屑を丸めた様にくしゃく~1

晴々 た自じ して も淋染 分泛 在 ハぎり だ。 な は は た此突然 比較的廣 な 0 0 41 變化的 屋中 敷

を蒸す にな 頃言 だっ 知 0 0 た ば な らタ方を な黄色 45 0 時代だ で、身體 色は い古びが 熱の 0 の真中に小さ ノート 0 強い た其風に 倒なれ を V た。 する は た。 飾っ は、彼の背中ないのかかった は、よく仰向 震を据 丁度極暑 ねた。 乏.

懸け氣き念なは か。 彼地の 3 丸る 氣管 心 し悪け で K は二人一所 起き な く消ぎ -) れば な カン B 何を 0 父岛 小思 た。 主 3 が付っ دياش 0 彼的 る 時より 女是 V 0 來る 7 病に Z, だら る 短 遊点 に對於 +; に一个行 cz な す 4

髪ね 3 申賣 りたである。 5 0 勉強 分だ し 君公 7 C 0 0,0 織っ 兄をや E 闘が 10 亦ない 布 0 係は 姚為 0 どく涼 者に あ カン 10 た 0 8 自治 何あ つ L は た青蓉 ひに い夜を散歩に費や な 彼がは 行かか い蚊帳 0 たつた一人で 孙 な ならず カン 中に入つ 0 た。 彼常 、 用5代電 东

れた。 0

といふ

より L

り外に形容

0

L

やら

る

可く

、だけ

除計坊で 愉中

る

0

が

ま

程過

カン

な字で

き

7

取っ

何德

より

0

快急

-C.

あ

9

線える 側部な 其時健ごう 0 な 影かか V 箇か の前へ來た時、如此佐等。 月は はい日の あ り急に姿な 來た時、 主 ij カン す がぎつたタ喜い を現ま る と細君 てむた。 は 华艺 午分析ち 彼恋の 0 步高 0 懸如 24 弘 け が E た枝ん 書語 水き 廣湯 行音の

らさ 見みつ 手に 貴夫 健なさら 机 オレ 放電 は ら 細語な のやうになつて 其後の 4 0 カン 5= 方は 氣管 是で が -加心 何がに 下さら 下 る 間を紙し 默定 下げ Sec. 20四本 彼於 なく 0 を出た は は常 0 して れ 7 擦り 變元 にな 細さん 10 滅

細君

事をかつて考へ

1

b

ば

力。

ŋ

B

な

6

C

つ

たら

Vi

ね。

え

0

外台

國

0

は

欠中

0

顔な

出在

な代物だつ

-+ 5 間ま 0

色なく

裁を鞭は

0

彼が飯を食ふ

彼女の親切っと食い時給仕

盆門 植木

を宅も

でから持つてい

來さて

吳れた。

屋\*

娘が

とか

ふ 務

は、彼、彼

0

た

8

5

又是

縁を

へ行つても、

金色

用

4

ば、

金なさ

そ

オレ

吳 んだ が始まれたられてが、 0 た。 ٤ 0 为言 ٤ 7

心がは 供きた。 する 里まへ のう 彼か 0 既に本人に歸りたといふ主意を整める 行く前と恋も は ち 歸門 0 健力ぎ 同小ち 駒込み 0 彼女の 訪ながれ カン 異いで 6 ら残りか なく 四社 遊 見る 0 て承知 上之 ッたい意志 K 2 3 騙さ で布 7 ع 5 用き 110 た。 25 無也 事 カン L 行え 通ご 75 情等 た。 細君が健三に た カン が な舉動 たある دع 0 細れれ 彼女の を引む 過ぎな 73 健党言 を拒絶 気が は又差 0 超行 口点

續で 見\* 斯かう。 たび ナニ 夏中 かと考へ 不愉快 りし を自じ 分が存 2 -6 是証が 繰く 17 何"返办 時つ L

# 五

得た以い 更彼な 例告: 事を 好心 0 同意 の無人を老人 記れ を竹 時 でが強くしな 紙入です 島是 な 放法 力> 0 た。 たらそれつ ち 前き t 利的 益等 田が時本 方法 切言 かべきい だと 6 度と 所であ け 人员 旗湾 を 0 HITE 稻在

君》

0

となったないとなった。

職

かい

L

なけ

れ 開か

或多位 た引張出

地は

來等

健かだろ 6

修改

澹な 4.

選に置き

えし

た 力。

すっ

は、北京程

程學

ネ

排

け

外包

3

扇か

た

(草

外的國

るら

閣か

かい

變能

0

共方

時等に

が彼れ 0 服め つて る 10 红 まだ大分間 が あ

居る等をたったの。 す は日本を立つ時でである。 でた。持ちか は 外台 7 のは 複には 狭な し版 つ 2 V 事主 たかと な Fo 時、其妻子は 南沿 15 12 から 0 TI 湖 わ 6 -) 趣味 0 から 0 左き 7 生皇來き のる た 畫然 程見苦 彼れれ 祖そ小き を だ た の懐中に教館の を 0 父がさ 偲出 時等既を 鵬きまい 母四 細ない ば が亡く 君》 中 中省に には一片の東京に新いる。東京に新いる。東京に新いるの必要 る記念 0 0 書 父ち へに託 け な なる だ 0 7 力> ٤ 見る 造き 彼常 2 L

預多來 好 きも 月る代 0 は官吏 分が 自也 若子 0 7 分范 F 6 がかの 75 ~ の故意 あ 娘がか 弘 手営が 族管 0 20 0 Sep. た。通信 をを なか たけ 娘好 大して ŋ かないない 次に遺と 0 0 れ の子に、 E から かけつけ \$ 留る手で 其が F.38 守すな 一位に言 あ 1) い中で 暮台 た。 2 なった。 の思想を 元をの 出吧 15 3

父さい は 2 崩壊なれ 不多 幸か 0 洞多 L 中夏 共方 15 推 3 V 込: 內信 ま 图如 れ はす な れ 倒然 ば れ な た。

經はたい かつ 迂っも 近く間か 秋きない 所言 た。 3 なかれて、 C 一十圓丈で 行け 郷で ま 温にくなった た氣 0 變化 空言 る る位に考べてゐた。 8 してはけ F. 7 を 付っ 向也 心 聽言 かっ 力 別がた。 らも其を情に 45 75 た健 カコ 顧しけ 0 こま 慮いれ た。 4 は、 すど 注意 女を 彼か 力。 る 同語で 意を排り 必知為 便品 部間 君公 10 0 00 父き充み ts

男物を縫っないので、 彼れては 不断着をこ 愕で丸 は綿に 多言 自じ る くさ 父は < 分流 から 仕舞に 春%家\* 氣\*質% 出。 は 77 位的何と 中 た。 な 直在 地方 た。 が 5 な な想像が、 出で 夜中 貯蓄 を 7 る製きに とうとき 細君は な 健なが着き いん った後、 切き は 質際は 大き だ のつ くなく 最海 7 の部 た。 を見るし 8 L 相等 7 行 ま 守す 場に 同時に 行つ た れ カン 中意 -(1 75 手 100 肚 2 カン 细注 清か地が仕し自じ眼め をっ傍番 團な味が方性分気を つ出た たに 見み た 驚き

返子 カ 6 ラ れ な彼 な 默益 往 彼如 -7 1 0 朓奈 唇は H 8 な は け ] 苦くのなた れ 7 めに 東京 手が 道 な かっ 道く 0 有5打5 たながって

て 共元 た か 彼 か か 彼 か L る 事. 45 家公の なら HIT 際是 を搜索 來 75 0 0 た彼れ な 所管 荷に カン L 物 始也 ががった着いは 4. 8 0 な た。 を カン 馬はで、 た。 同等庭か は、 金名く 共済 雑学 君公の 思診 裕志 丈彦に エいつので で 西次た 彼此 0 せな はまけ 新に 狭 っ 買か 狭芸

然だのだ。彼は職権は職権 額を異くた。 彼此 礼 彼にば は は れ る 無也 年別の数に 唯思 オレ F 果命 を辞じ 論えた とし -V 神心 0 たに従るというでは、一時期 L 手版った 1 た。 日常生活 3 彼れ ではま行為に外にはま行為に外にま行為にかられた時に月のまた時に月の手に月のまた時に月の手に になか 今記書は 要な家か 0 月給 た。 具でけ た。年は、英方額で、企業を 事是 2 0 教がはも が出る心と自 自じ

彼ない。 1) 友注 少なかな 倒。 -所に供き 3 雅谷 7,5 に方々はばかり ま を 稣 時二 有 配物 1) を 0 道 0 金な 入 如心 如りをを 懐にし など 15 被なりないと た。 6 見って 幾 II 何ら た 無り歩き 公里 1. 非常開設い る書い 煙に立て でくため あ に價性

首はで のあ 廻まる。

其一友

為自じ無むらを を費な器とな ひ通道 悔い 種品の 0 15 ŋ 遊り 我多子 鉢岩 なつ K 精更彼を悲な が りし などを、 洩る 壊む の、嬉れ らなさ 11 然がし 憐れれ L H 供管 し其子供 しがつ た な姿を見る 無む意い が れ ٤ がだけ 破初 は、彼等 ど 母に强い ち しも残酷た 心味に終例 オレ op 7 の前 け る た。 ち た素焼 る しく 0 る の父で 勝れた 15 apo 3 美 彼れは 否% 3 わ は平自分の行 彼かれ れ 0 あると 鉢 た。 く推っ 4. K 居る 下是 慰 彼はす 地北れ は多少さ が 何名 かれ 彼此 み、 B 5. 飛ば 知し た

己だの 責法 已热 し得る ぢ な な 力 45 0 0 0 罪の意う た。 は 誰だ だ。 んな気 其奴が 道 恶 Ľ 2 4.

彼かった 腹管 0 底には 何小 時で も歩う V ٤. 辞がが 潛る

0 此 6 0 熱やで きよう 流 3 4. な あ 保证 な摩を 0 話わ が やうな心持がした。 は 75 たの動物 公し人を避け 波等 カ> 0 動を た。 な た 彼れ 彼れ などの 0 取台 は 氣 次三 彼れ 分がを 人居て 下げ 女を 0 沈ら てでなり合うに 叱 有等 る

た。

分差

I

ŋ

貧乏な

分范

IJ

ij

思想切

自じち

の良い自分の

生活狀

状態を

鹿か

には

斯んな己惚も

た。 詰め

極言

do

低記 級言

なる

朝皇

晚宁

解

向意

帽帘

る

た

気の毒素 自也

2

3

رمهد

な島

高が

際はあ

れ

腿多 カン

do

とこれ 鉢を蹴け **迄**明, 事是 0 の神で 飛ば 少言 H に響い 來き 脖子 红 讀 とも好意を以てとも好意を以て 6. た場合 玄片 孙 上步 開かれ げ 立 同意 あ Ľ 7 y 33 同時に子供る人類の人類 る な言語 勸 心皮を の植物を 耳さ

る か

彼っ己だが の男 恶 V に解象 0 ぢ 0 م てお な 40 なく 己族 0 悪る な 4. は 事是 能 < 解な 假を

令以

目標、 起ぎ 得え 3 彼はけち臭いないには 無信がる 疑うない 彼かは 6 た さら ならば とし な 3. 時代 力 Ho K な彼は Id. B 金品 今日迄 て自己 た。 南 近の事を考へ 専門に其方ば 0 를 彼れ んなに仕合い が の道徳は Hi.e に終るぎり 7 7 た。 200 世 为 だら 派= 何い 0 何な 時つ 洞家に 1) tz で ill to あ カュ 似的なた。 1) ٤ \$ 日 日 日 日 日 日 日 能く した。 ge た V ふ続き 的多 こに始っ 右 解認 富る b 145 を 7

> 何な 2 な金額 欲等 4. 1)

> > K

护 力。 解記 なく 見みる なつ ri b 分言 何 水中 4/1/2

学がや、 たど け た。 た。 彼か 6 何事 25 れ つの 3 桃 學的 化用 -1-大方 儲き たて が方に は 校う IJ 。山流 かさ から る事 庭 15 PU 114 7 0 -1-カン -[-時ご 下个 25 -) ial? 費りつ 5:15 を な男 生分を 座さ 118 吸を借 6 彼恋 を 師 は 0 って、 期後に 滿是 K

分ぶ 建設に つて 變計 遂に何事: 7 時 分光 ŋ ねた。 被急 から J. なささ 122 17 1115 れ 彼此 E とはい 見え 75 経じ 色々く 濟言 ٤ 飲給 は、 に於 何也 に 迄行 いて 4

見み勞泉るが 然かし 何方かに中途 もう まし 2 彼此 延望 は 何色 カン 欠やつ 老 0 た。 力拉 張ば 俸 ŋ 支配は 共産 くなら 6. 命 75 FI to カン る 分を 偉を 出 な 0 外等 0) は 種的 片付 な が大馬 潤和 彼恋 力》 オレ な彼に `` 父色々 因为 な 以上 H) な って -)

た時 おた。 それ 外國で恩を受けた人の許へ返しに行った。新 た金持でない事を承知して 金を彼の前に揃 ら位に考へ 健なぎる 程急に返す必要が出て來ようとは思はなか した。何時返して吳れ えてゐた。 時彼は反放で 友達は果して彼の請求を容れて、要る丈を職通の利く地位にある事も呑み込んで 事を 行き詰った かった健三い の方でも日本へ歸つ 五磅の 四掛けて行つ けれども催促状 バンク 彼は仕方な へて吳れた。彼は 一は能く此 楽てる った。彼は其友達のたり、一人の舊い ノノー とは無論云は やらに わ たら何らに Ի バンクノー た。然し自分より を二枚健三の を受坂 無雑作 早速それを る変は、 トの事 かなる なか な態度

## 六十

しく借りた友達へは月に十圓宛の割で成し崩ったっちょう

3

つて費ふ事に極めた。

に於いて自分が優者であるといふ自覺が絕えず無が付いた。それでも、金力を離れた他の方面と、物質的に見た自分の、如何にも貧弱なのには、物質的に見た自分の、如何にも貧弱なのには、物質的に見た自分の、如何にも貧弱なのに

が遂る 彼れの 外へ出る黑木綿の紋付さ 彼は始めて反省 金の問題 した。 6 色々に攪き聞き へに攪き置き」 みっかに指けてしたとうに着けてしたく身に着けてした。 は 学 で 0 共言に 時 見か

道い」
「此己をまた磯請りに來る奴がゐるんだから非やうに思はれ出した。

事を考へた。 受けるのは、彼にで 腹が立つ丈であつた。 つた。 あ ~ 彼は最も質の 75 0 た。 小遣の財源 それが彼の 0 悪ない。 0 取つて何の滿 共活動 虚祭心 やらに見込まれる 3 0 代表者と E の立場から見て、 85 少しし は 足にも 7 明白な島と 0 の反響も東 な事質で て島組 なら 0 は、 より な 自也 好心 カン 0

Cope 「左右され。 2 color 彼なは 際言 限党 随分ざる 體何の位因 だってさら 念のために嫁の意 がら さら から 0 カン 度なく てるんで ね \* 他智 無 1= 知し V 心を 見文 ば れ くら せっう を 75 力 り買い 訊等 41 御站 つって 12 ねて見 120 で來るやう いでねた口 だけ あ た。 0 ど健認 オレ 男をと た は ち ち

の酸據のがいくらでも取れる方がやないか」で、其自覺で、「御金がそんなに取れる方がやないか」で、其自覺で、「御金がそんなに取れるやうに見えますか」で、其自覺で、

がいくらでも取れる方ぢやないか」 対いくらでも取れる方ぢやない 地球 は 自分の宅の活計を 標準 にしてゐた。 情報 は 自分の宅の活計を 標準 にしてゐた。 情報 に と は 中つと 盆 幕の しまった 側のない事や、保給の 少を 諸人だけでも 随分の額に上る事や、係月の不足 は やつと 盆 幕の しまった に しく 健三に話して 即かせた。

だから、少しは樂にならなけりやならないことである。 から、 少しは樂にならなけりやならないで、 月々なと言うでは、一人はまる殿居見たやうなもので、 月々など言うでは、 一人である。 だけど近頃ちゃなから、 少しは楽にならないだかられ。だけど近頃ちゃながら、少しは樂にならなけりやならない認ってある。

るた。自分達の所へ 限的 でる L B 達 付を 養う子 かつ 脱きを の買か た姚夫婦は、 慶自 た。 と經濟 つた砂糖だのといふ特別な食物を有つて 自分達の懐中から 健三は殆ど考への及ばないやうな 極端に近 いを別々に E C 日分達の搗 へ來た客に出す御馳走など 75 柳ふ事に 種 いた餅だの、自然 の個人主義 の、自分ではん てゐるら 下

まに思 方常た 負まけ 7 が が 遠を 其為 四部 時 圖っ Ð 別言 6 4 後空 3 る 自じ 健二 を Þ を 分がの 辨禮 迎ぎ L 命管 75 は を呼ぶ 令也 滅多な 驅か ~ 4. 物を買 20 け 先章 7 ñ る なけ る だ。 友達は やうに 出で な i. れ Vi 7 V 彼此 彼此 0 7 やうに ば 來こ か 健児 は は 行い な か 他公 親別 三方 大龍 6 0 きな を店 0 か た。 猛 物を買 カン 烈 男で 學系 健なき 0 先言 った。 かる 年を出た 6 に残 是北京 2. あ 8 主版 0 た 化

# 五

いつた。

風き机で 指物物 算ら 盤 は を弾き を渡さ 新山 义 調 世 < 常使 L する 用き 人と談判 オレ 寸 男き ば る 彩加 0 并。 店先 な 0 カン 外祭に、 0 立た た。 本 彼れ 柳湯 は だ 洋き き

引いる 彼れな 0 カン 彼か 意い 0 程施 説さら 0 3 0 た本概 趣に 地の る 所言 重な 垅 V 0 積る 75 は る 位 力> 載のつ は 戸と た。 4 懐さ B 後部 木き भिष्ट ٤ が かよく 棚架 徐よ 8 板は 消 が 村かの VI 気はれ 7 な 2

少さ カンな 82 粗モ 和末な道具 時常 間ま 业 具ば 90 カン 力。 ŋ 5 を 無なわざ 揃る なつてゐた。 る 0 衛に 職人 3 L

は

L

た機能

れ

3

あ

仕し 衣い彼れ IJ 近う 舞き 服党 た金 0 澗 な彼れ は 様に 何う を見廻 る 必要に は 不 思 朗し 7 議室 返さ 逼 s L 5 れ 75 好心 7 眼的 6, を 同言 カン 7 開 稍 外 41 國 0 男を 索然た な カン る ら時 つ

跳套 < 費 そこ 持い 8 CA 7 た た高ない 其る VI ٤ 男さ いふ催促 Z) 机で 6 前类 若ら には 状がが 都合於 つ 州当 て、 から 付っ 45 た。 少時彼 健けんちょう なら 算完 0) は 手下 糖 紙ぎ

もかった。 の為な なら 別言な 帮的 な U 0 てる 大きなと V 程學 名義 0 Ł 豚り 記念 は 0 隔水 とし 憶 年亡 共分と 0 The s 下に、 が 75 きょう は 健党言に な F 間京企 から 0 った。 彼れと 道流 à 命で る は 同意 取さ 重 15 75 じって 造物 は、 かつ 4 一要な事 9 國治 発見 校賞 た。 7 來た其人 7. 项取調 時就し J.F.o. け 所と 較か 礼 F., 生産に、

凝また。 て、 る 其他に 彼なは 2 暖光 繻よ N さうに暖爐 で 0 室と ※芸者 作? 0 書食 る 外京 健然言 たに刺激應勢 を節言 V 應接間 部~ 練ら は 約で 展中 前きの あ \$ U 押空込 書いる 借か る そ 粉き ŋ 力 麗い 8 T 15 な經 E な 32 彼前 を渡 た。 れ 殿け 境が た 衣 夜喜 40 N 5 7 を 着 K 20 な を

> 10 腰に L 0 た内で 手に を 自らた 力》 た。 卸营 0 33-< 持つ た。 さら 2 A. あ 器為 1." なく る オレ ٤ 彼れ 麭ン 中 時等 を 傘空 步雪 L 11 " 7 何莎 20 7 彼此 V -V 一度に たの は < 以j; よ を 11 時時時 たび け 金 表なって 斜だら 0 J. 0 77 あ His L カン 頻低 7 共 吹 た。 る 張世 たらい 片堂 冬 處 き る カン 1) 废管 南 け 排音 が 手で游く チ る る 非常常 丽愈 雨意 2 な 關於中等 チ の経 にく、月秋ので

をなる 順の力で あ 硬か る 時言 な る で 無も脆き 2 彼此 開於 は 町雲 4 で買か 嚥み下を を E さら 0 7 IJ 水たビ 7 嗷か 湯 24 4 水学 ッ 8 不の 7 10 の雑 は ま

共さは處し 皆の 見みむ 渡れ 20 る あ る 0 る 時 事是 腰門 時等 河湯に入せ な生活をし 排 膳飯屋 は 0 HIE 普通3 彼心 來自 颜盆 屋 社 た 文管 75 部 0 食芸芸 は高な 形にば た取者 は カン カン no 0 分別 た カュ 0 解点は が ŋ な 如是 一学のできる 雕魚 0) V 円し 企 0 海龍 分だと 6 ریم TIE 5 オレ V Ł あ を -0 列忠に 所と 切 を一日に まし J.7: つ 如常何 オレ 並怎 11 7

5 健なぎ には左 企会を N 借か ŋ 8 た 誘 00 報に 5 斯ら 出在 T 映る IT:J. 3 0 健治さ たと見えて、 75 が 大が、 此。 も案内 同等 行い が彼れ L 11 K 男を 能よく な

あ

0

は

何と

5

して

其為

\$6

藤さんて

人是

2

人

为

0

細さ

君公

は

云心

2 L

证

L

た

三には意

味为

が解ら

何恋 て見な 0 漂 山至 あ る S 5 な様う 子だ。 幾い 人だか 能よ

氣き像また 立道がに、こ が なく 付? 行く、まだ四 石は成人し れ始は な 程心配 た。間近 ŋ 又美 0 B 一十に充た ま L 重さら V こしく 7 吳れ 8 た の子供 な ない あ ない な腹を眼を配が産 つた。 大は丸で氣 い男の親分が、 情 い男の親分が、 情 い男の親分が、 情 に見なが 0 を後む 人の心持を想後へ造して死 して

出しがないただ。 V 愛想を盡か カン H 方が愛想を盡 が なんだら 島田に そんな心配をする 暗竹 0 來なく 呼早く 軍人だちゃり だららよ かや何らする事 云いは ・つて、仕方が よ。 力》 2 たら大方に せる ぢ 3 何定で れ それ 7 75 3 0 が 0 其柴野といふ る必覚 出電 か 線 は と同窓 0 る な 來すな 何時迄經 に違ない。 4 そんなに子供 んださ L 7 はら دې ケつ張島 平生が 5 20 んだ」 るら 世 0 質に 7 恶

> 何也 5 7 其る 76 藤さんて人と んと懇意に なつ

の用で 扱 所へ田なければならな時、島田はさういふ場所へ出つけた時、島田はさういふ場所へ出つけた時、島田はさういふ場所へ出つけた時、島田はさういふ場所へ出つけた。 大き いちが 一人の 間に 闘 保の付く始いさい時分に離かから聴いて知は小さい時分に離かから聴いて知は小さい時分に離かから聴いて知は小さい時分に離かから聴いて知いが、今の彼には解らなかつた。 お藤さん 細君は何、 さんが ったに違な すだれい 云的 未亡人で ね C: 10 がはま 知し 75 あ ts 應場のて を 0 V だと、 いき事品 女一人を、 顷 て しる て好い。 健然った 何詹 然か カン

彼は死なう

としてる

0,0

200

は

15

カン

った。

くらむけ を 立<sup>た</sup> 柄だ済す にも に就っ不可 级品 主 敬意を 治ち V とき 利きれ ての報知が健三 の病気を 7 台灣 ば 4. いた例がなかつた。いた例がなかった。 せた事の IJ に情報 大抵は默 J. 少さ もし交際といふな まさ かない彼と かつた。席に滑く、 まった。 のとなる れてゐると 不為 那些A 水 を を でき 取り か文字を斯 交際は 强烈な に続に濁さい 換かは げ とは、 , 殆ど 30 度は何気を 好があるないでは、 きもを 経さん 親岩 文符で

> 的手に ねな 判はなかい 彼に取 い其人 0) 心心を、 した一人の代表者に縮めて、また漠然として散漫なして散漫ないがけた彼 って 面影がず は 局差 田だ った。 رمجد めて臭れる 常宝 な人類を、 から 其がと 人为類別 唆り り得る點に 部に於い 比較な

同意いて 猾った。 限室な ŋ カコ な鳥 0 何心れ 0 ! 時? と共物 眼め は世紀の を開き 彼のなっな違く ま け カン 7= も知れ た彼を强清 15 それ 策略 Ł には 思わっ を線想 いお縫さんのがしるに違う に脱る を請う 和助 た。 ず 利リ た彼は、 し彼は此場合 害が心え から 出 違な狡さい

衝きた。 突台 L 烈ち 寸 る窓を 行く より 外景 15 仕し 方於

る迷惑さら 來<sup>く</sup>るの に問う細語なれた て水 彼れは、 敵な を待ち受け 斯か はた 杉 何い時で 常会 なかたし 视频念范 から 波なた した。 ね 7=0 艺山 1) また。 協いは 国体は 書い た。 細君には其意 御片 彼はな 手で 坐家 は、彼れ 尘 來る 熱気 る前に突然彼れ 生然の J. る彼れ 思言 がもると過ぎ等と進ぎ ひ掛が 田浩

L 7 理館 有 な 經過 姚曾 狀 去 態に を 是記憶 程をめ 自し 然 然が

から、 現象は むん ち 稼ぎさ ã なか カ> ら好い な 0 た V 0 ŋ ap 0 de あ 幾と 2 ね な 何 0 與 似和 B れ 欲告 K を 魔を L L が なく 文言 あ 0 る 0 御がんだ

仕しの よ。 あつ どは 何處 ふ事 時に それ は 上 ch な 事を げ ね -6 も彼女 かか 0 主 世 面常 か分らなく 倒亡 着る 泉る くは最後に付い で関す 嬔 力 45 何空 TS 4. 15 3 0 なつ カン 25 留る 守す 加益 其内都合 を 7 ま 歸か 局。 衫 77 造る かな で L な

此法意 如心 何に 8 姚為 6 しく 健然三言 0 平に響い 4

姚清 といふ女で 要領を得られ を -) け な 見た。 0 彼か 比也 は 田だ 主 は た たど 下口 田だ を

式やや だか んと送金 0 \$0 藤さん 改是 は 0 のおり 違が あ 750 IJ 12 き。 カン \$0 ないい 地も 何で 放 面党 3 0 慥 方はかか 作 7 を有も 加办 き 15 なさ ち 7 な事とん -る ち れ

な

間影

に就

てさ

り言葉に

現

L

7

出でわ

承さる

彼なな

なは、自分の

生家

面になり

来する 建設 事を 健児 三ま

さら

には

へ出し

で非難え 無なす を

更する調子があっ

細なん

返事

には、男らし

į

な

いふ意

味み

步

5

得た此の [1]70 75 V 0 が、 5 調っ 事品 子山 J. 0 矢や y, 7 張 15 17 女子い 相ぎ V 迎加 加办 75 减发 カン 範 0 倒る 本 脱ぎ

て、 遇って 彼多 5 -7 細なれる 仕無い 朱は産 本党首等 見豊か 云ふのは。 は 何三 0 に間ま 氣きの 0) 5 は の船底枕の 所言 V B なさ が能く 2. ない大きな腹を苦し んだ は 和なな 姚高 0 上之 6 分型 う、今は 15 凯 大きの 亂急 V の島田 れ 4.5 た 資を見る が 頭 TEO 田洋 を載っ 實影院 上步 10 世 15 げ 制章 抱か 0 7 4 境等

一元 なななない。 大と交際である。 なななないでは、 ななないでは、 ればすぐ 御覧えん なに気き はそんな ويعي いつて居ら 分別る 0 放は 知し れて が好い 0 眼点 なさる な 50 0 V る L ち 90 き カン 御堂や なら、 K ts から 姚 あ な V 75 3 n れ V 御二 主 5 白也 ば と思い h だ 4 夫記 だ 0 2 進を 5 カン カン 0 B 直為 ま 今年あ 3 左き に訓言 そん 右 わ す

> 偏急 映き 3 る HO B 新だ 少点 7 < あ 0 15 丸だ ŤS 力二 の影響 カン 知し た。 山 女法 V 分がと 0 を も持ち度とつ 胸 たべか 保証 ま な な 鏡が

放は では反形で

書かれる。 健なだろ 放禁 Ł した。 5 な て 置い カン 細され 0 た。 V は答 7 る お は 4 な カン -)

の場が能 島和 0 時には 練返さ 事に限らず二人 起ぎ た。 共活代准 り前後に は 斯か 關分 5 -6,6, ائد 反赞品

が心能 藤さん 「到底事」 2 杉 < 経常 との れ 病智 さんが背髄 かる見込ま た -か 例於 ap 0 が る ・大づ 切 金数 が ね 病 カン 來二 75 あ な L 6 んださ < まふ 0 W 人是 .C. な だ 4 る カン が死し 5 b 今迄毎月送 知し 紫野野 れ E 75

島紫

可かね 子 感 想き ある んで 12 つう上さ 수날 0 力》 春端が 話法 な んだに 報か 力 ち

を 貌 てゐたも 0 力 能なく 分から は な お常品 1/2 の日気 困量

其内養子が ŋ へ毎年下がる 型んで、 持ち つと邊鄙な所へ引越し 戦等 れなくなった。 夫が出來る迄は、死んだ養子の 郊外近くに住んでゐる或身緣 扶助料文で活計を立てく行つ ずに出て 死んだの 親子は で、女文で 日むを得ず 其を處こ

だの、 4 かつた。 常の 0 常をい それにも の憂詞だの は し も物はあずいな した身 健党 は が振だの、仰山 没は も通る 下彼は自分と此御婆され、それ程多く出て來な 別に反して U 7 る ない事に気 出な言葉遺 寧ろ平常

彼は別段物足り 健三の挨拶は簡單 の人だ右です 因気が なさを感じ それは何らも 句く あった。普通 矢やつ 得なかつた。 張尚 ŋ 果たって 一の受答 たぎり 3 で、 ٤ W

斯う思 と泣な 流算 石站 きたがら 15 い心持 い質に生む がし なか れ -)

「もし

私を

事

事が出來たら

500

泣<sup>た</sup>

ない盗も、

つったな

からい 時々は 自分の前に出て來て吳 何故本當に泣 け れ 5 人是 な مراب ع 0 泣な ける場

合き が

「己の眼は何時でもなるのが彼の持前であっな を表があって、 いて 出るやう に世で 來等

観じた。 限に涙を行す事を許さ る御婆さんの姿を熟視した。彼は丸まつちくなつて座帯関 る る 0 K な い彼女の性格を悲しく 画点 さらして自分の の上さ K 坐書 つて

彼は紅気 前続に 中にあ 0 た五圓紙幣を出 して彼女

常の魅って行うとうないといふ風に振舞つた 付かれた る 9 やらに見えた。 失禮ですが、平へ てる 納めた。気の毒な事に、其 ないも なかつ 0 た人間 が入ってゐる丈で、 行く後姿を見送 憐れな御婆さん だから、語 の心と心は、 彼女はそれ さらして何時の問 た。彼は玄闘 めるより 乗つ 深つを御歸り を能く L 露はな気心は 贈り物の中には、 今更取り返しの の贈り 外に仕方がな 0 工会さ つってい 離れ難 たしてお な は能

> 零落した昔の養 ひ親を引きてれたった。までもつと満足させる て遺る事も出來たら 默蒙 つて斯う考へた健三 0 腹は 0 中等 つて は 出來 死水を取り 離荒 も知り 3

いつた。 + Ш

が

12 カコ

と二人によ んですよ、貴夫は 御爺さん丈だつ なった 遭 0 水きた ね。 0 0 ね 御爺さんと御婆さん 御婆さんも。 今等

とも答べ 沈んだ健三の気分を不 も付かず、冷かとも 細村の言葉は珍らし なか つた。 付かない其態皮が く乾燥 でゐた。 彼れ感覚し

又あの事を云つたで は同じ調 步

んを困ぎ らし かながったが ち · 腹和 便完 なし あ 仰海

女の名前で けれども彼の腹の中には、 健三は苦笑さへ i 75 が既に横は の健に言 カン お常い は 何故

愚( 圖づ 會 2 K なり る 臆想 ますす 病 B カン 様さ 見えた

方空で れ カン は に極き 合う 83 なら b 會ふ 好よ から 断岩 る なら 3. 言葉の 斷 るい 造る 早場

力 上事 げ

11 さらに身を 鳥紅田 來た時 して奥へ 2 と同じ挨拶 立たつ 包 た。 細君 はま

其質料な風采がの心で想像し かし 丸まま 想像し 門た時、彼は < 坐書 0 てゐたお常とは全く變つてゐ 島田より るる 粗末な衣服を 一人の婆さんを見 に强く 身に 彼かっを 總 た。 かて、 とからる 彼此

た。 彼がながま 彼女は丸で を極い な様子 0) めたも 態 で、鄭寧に で身分 B 島 0 -10 懸院で 0 比台 頭 ~ を る 下言 と寧ろ反對 B げ あ るかと 言葉造 0 前へ出で で あ f

返 庭の関語 た立 健なき 重要 を思ひ 派是 13. だ健 B HITE 0 0 0 時じ 6 L 三の 叙言 0 分が あ 述 特色や が能く聞き 耳に残つてゐた。 田舎に K よる 南东 が、彼女の カン 天元 床の下を水が کے あ 3 善差を 0 杜 れ た彼女 何い そ \$1.50 L 美を 住品 でも が縦横 0 生さ 家と 8

を脆え 思 連れて行 注言 較して、 て善り岩 だん肥えて 大きな家 三の知し 4 健災出る 健かから 40 まつて かっ る例言 九書 氣ながら見抜く こは自分を用っ つて に、見せ 红 時間 の決螺で でいる 知 他か 共そ 來た時、 1 オレ た型が 0) な 7 宏さ 質した判照に不思 限等 るる白髪 力。 7:+ 大な 來る は IJ 70: 彼心 ` cp な 屋や いかと た其女と 文富有に、上品に、 は が カン に、彼の 敗と 天 頭 2 15 度と が 礼 カン B れ ri b 老 8 何と カュ 御為 分がの 處二 亦 ~ 議等 野婆さん 彼 公女自 0 い言語がだん 今後 さら 度も 川を 女 への生想 舎に 女 B. な順め とを の性格 た共一 前き そし 處 あ 健な

籠に入っ 女芸は 鹊 常るも Z 疑な 73 より 全きく 依い 常品 戦さん 然だとし れる B 一姿さんであった。 た数は 昔かか 今後の 位於 0 L 7 B 方结 てお あ 6 肥 肥金 を作場 あう が つて ŋ 却次 た。 た。 って た。 あ 女でなな 1/5/1= 何些 た。 背負つ 處こ 肥堂 13 それ から 何ます 0 カン あ で表 にも 0 見るても 20 た。 カン して云い 近江 拘み は 今見る いい らず、彼 古 カュ b いか ば 衫

+=

ム變つた」

命令する 子を見せ 曲的動 人だで 苦な痛ら 雜 を未然に防 ŋ 合あ 旗當 0 は、此方 0 あ は彼女から今迄の知りない。又自分の爲めです。 -所言 見る音 あ 0 觀み 不ご 作 外然に、 75 た。 意に打っ せら か が 變化に對する きた け カコ 健沈さ 4 恐想 そ れ た オレ れ 彼nt は 成なる カン れ 刹芎 た。 る た 0 0 那な はそ れ た。 お常の技巧 彼れの B は、彼に 今更此女 Z. 健力 双章 < 豫よ 性質が A) れ 方は あ そ なら 期言 0 オレ 11 1J. F は 取 彼は 大に 心準備 同智 答 取って地へ から 彼实 F. 彼な 缺け ょ 遣" 7 事 先がある 7 造る芝居を 溢意 のりも さら が を 為た れ出る てる -f-の弱い 寧ろ主 分だに いで がた お常 度とに ろと た た 事 战 様多 感え 4. あ

波多野がい 女との 所言 た。 島屋田 不幸が 彼れ から差り 本等が相應には、 は 間蒙 と別家 死 にも子が生 には人生 を買っ れ で 何究 總元 カン オレ 來言 から二度日 上と切り 日第 36 れ 經歴を 15 それ 1) 常富 0 TS. 剛裝 B 20 か を育る Z. す つった 事品 は あ は てる な 3 たはなた カコ 主 < 出 で、二人 变 見えた 來意 事を だ た生きて 聞き L 人は き、取ど Styt= た。 と彼常 少さつ

も随分繁華など 夏は河屋 にあ 0 -) た。 店登 何也 0 は 位象 東生 京 な程度 0

ふ の正常 あ 0 しさか 女完なな 女と変際つい が た事を 0 な 御前には、己の なあい 批談

夫の方で音の考へを取り消すのが當然ちゃあった人になって貴夫の前へ出て來た以上は、貴った人になって貴夫の前へ出て來た以上は、貴 りませんか 本當に違つた人に だつて現に貴夫の 左右ぢやないんだ。 考へてむた な 0 たの 違語 なら何時でも取消 ナニ たなな 0 た以上は、貴なとは丸で違う は 上されて

神前に分ら ないでも己にはちゃんと分 つて

貴夫も れば獨斷的で 向差支

能く解った。然し細君はそれ以上何も云は ない人だから、何うでも構ひませんけ るる 「然しもし中 健三には細君の言葉が何を意味してゐるのか た。腹の中で自分の父母兄弟を辯護して だ 表向头と遣り合つて、行ける つて あの 30 なければ迷惑する人が大分 私と關係 ども

近行く気は、 を は なか なか 0 た。 彼女は 理智に富んだ性

面倒臭

0

題を投げた はなかつた。健三から見ると獅更心持が悪かまで抱は自分自身に取って決して、快いものできたが、となった。とないまのではないに返る面倒臭さは何時迄も辛抱した。然しために迎る面倒臭さは何時迄も辛抱した。然し B 少し込み なくなると、 起る面倒臭さは何時迄も辛抱しむ た。さうして解決を付け 入つた議論の 彼女は吃度斯うい 筋道を辿らなけ ムつて當面の た。然か 進まな た の問えばな

い言葉が洩れ

すると、細君

さらし

た日和

ti

また自

「執物だ」

腹の中は故の通りなんはないない

だ

「それが何らし

て分るの。

新たら

V

材料

\$

何能

8 75

の非難に理由のある 特別を御五の素は 12 「執拗だ」 二人は雨方で同じ非 ならなか さらして御気 難究 の言葉を御五 腹の中にある 上され

れとも類まずにたと思ってゐた細君は、 して面倒臭い」を心 た。 我慢な健三は遂に細君 是で澤山だ も其態度を改 何故行 も是で澤近 とも の中に繰り 多用意 かず、又時々行つて見 の生家 ~ 行 返す カン なくな 17

思って

河流

加固な健三な

微笑するより 夫程自分が悪いと

女は斯んな事も云つた。

方常

13 おな 質も 356

から の好い精神狀態が少し

の関柄には、赤 然の勢ひで徐々元へ戻つて來た。ない程に行き詰つたかと思ふと、 があ た同意 には、時に、 非常に緊張い 紐る

0

やらに

弾だりよう

性

0

る二人

緊張して何時切れるか分らえます。 いっぱん かっぱん あいり はいかい かんかん かんかん かんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう しょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう はいいん はいいん はいいん いんしょう はいいん いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう しょう はいいん いんしょう はいいん いんしょう しょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんりん いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょう いんしょく いんしょく いんしょく いんしょく いんしょく いんしょく いんしょく いんしょく いんしょく いんしょく いんしょく いんしょく いんしょく いんしょく いんしょく いんしょく いんしょく いんしょく いんしょく いんしょく いんしょく いんしょく いんしょく いんしょく いんしょく いんしょく いんしょく いんしょく いんしょく いんしょく いんしょく いんしょく いんしょく いんしょく いんしょく いんしょく いんしょく いんしょく いんしょく いんしょく いんしょく いんしょく いんしょく いんしょく いんしょく いんしょく いんしょく いんしょく いんしょく いんしょく いんしょく いんしょく いんしょく いんしょく いんしょく いんしょく いんしょく いんしょく いんしょく いんしょく いんしょく いんしょく いんしょく いんしょく いんしょく いんしょく いんしょく いんしょく いんしょく いんしょく いんしょく いんしょく いんしょく いんしょく いんしょく いんしょく いんしょく いんしょく いんしょく いんしょく いんしょく いんしょく いんしょく いんしょく いんしょく いんしょく いんしょく いんしょく いんしょく いんしょく いんしょく いんしょく いんしょく いんしょく いんしょく いんしょく いんしょく いんしょく いんしょく いんしょく いんしょく いんしょく いんしょく いんしょく いんしょく いんしょく いんしょく いんしょく いんしょく いんしょく いんしょく いんしょく いんしょく いんしょく いんしょく いんしょく いんしょく いんしょく いんしょく いんしょく いんしょく いんしょく いんしょく いんしょく いんしょく いんしょく いんしょく いんしょく いんしょく いんしょく いんしょく いんしん いんしょく いんしょく いんしょく いんしょく いんしんしん いんしんしんしん いんしん いんしんしんしん いんしんしん いんしん いんしん いんしんしん いんしん いんしんしん いんしん いんしんしん いんしんしんしん いんしんしんしん いんし

君は、彼れ の脈系 ある夫の指頭に傳へようとし 他三の手を握つて、 是は誰の子?」 喧嘩をするのは語 排を感じ始めたので、 に斯んな問を掛け り兩方が悪いからです 分がの たり その微動を 腹片 たの の上に載い で けてゐた生 に載せた細なた細ない。 同場が 然と

なんだらら 力> がから 所に 3 た 九 ば、たと 0 0 5 まり 同志でも になる代り れが人間

じ言葉が雙方の胸 展 繰 H 远

彼女を賞め 御世際を 「感心な ひ 他 とに な女だよ。だいち身上持が好 到公 の家庭に風波のな 0) つ 自じ L た がり の分を護っ を忘れなか 勝言 お な る 常品 は った時 10 能よ れ易い、父見え透 0 巧な伎俩 0 質父は、 、喋舌る Vì を行つて 女先 何時で カン B な あ

彼女に含ふ だら 5 カン とき 時也 健ない 疑う て見る 心中迷惑 た 位系 彼ない 3 日台

大部で 10 あ 感じ た

「御徳を育るのは大部分は たも 0) 此利

纳多 少うこの オレ る 時分別に 句( カン と思い を一時 な 間党 でも た記憶を又新し 彼れは 牌易 間で L L < 皷ふ 行 復門 想し 43

御前のか 飲い ょ

ない際に に露け 觀 彼ななはは を、 、活動寫真の 出产 自分の頭の 行 す かた に極い かっ 0 0 7 やうに誇っ の゛だ る 印象に た。 彼かれ 残っ 張る は して、 そ れ る を発力を変える 此志 いたが

は彼の姉

かも

大後可

愛は、が

~

7

る

無ないと 7

に來ら

か上手だと

いいい

點に於

vi

健ながら

父き

15

IJ

H

た。

をは全く感動し とい源と口情

L L

すぐ

彼ら

て仕し

舞

5

(7)

一にまた悲

い涙と口情

V

淚窯

とを多量

言葉を

父の前に並べ

立たて

た。

池を

彼なななな さら

有る して其言

11

れ

るたんび

さらく

は己だつて困るよ」と

2

な

5

0

カン

大川丈の金子は手 いたもの。 第十二

も自分の必要と思ふ場合には、共言薬はとうな大きな壁を目。 後れ略に の同意 りない ない である。 た。 女祭 何方を聴くに が、長い な 騙され 彼如 4 豫上 やら は装 態度で又同じ 期き た恨き が外れた時、彼 な心持がし 飾的に使用さ 火箸を 孙 を述の 7 灰の B るなだ でべて、 の中に突き た。  $\Box$ 訓言 が れる共変な 彼女は 初手を 交替 れを仕 共言葉に る 話法 を見るに 国 遊泳 す時に 突き 合意 出て來る B けれ 世 駅やら な とかかが る 姚澂 办 地たつ 0 0

細君は は彼の為に説 崩ら 何 明治 L 人 判告 門力 13 種品 型空 な

せう。 カュ 三二十 づつ髪散 カユ 向意 年为 5 うて行い れ 礼 から人間 に大抵 つて今と きま 340 なる 人公 の性に なり 古言 質だだ رمه 6. 77 L 0 が て扱い オレ 40 6. [II] A 1) L 主

们 力。 いべて考へ ts カン 0 性だら 見るて 0 一 後代、そ 健盟に れ等 0) を 前き

承知知 そん 彼か は が な淡泊 出で腹は 本なかのかが カン 抑か 0 女祭 た。 だ Li ú は な な け 4. オレ ば 何当 5 7

# 十五

お常 を 知ら な V 細君は 却か う 夫の執拗

開かけ、 斯かう 平生彼女の る やう に就い 執拗なのち 7 の大きの 0 に映る 非年に 思言 0 ことに彼と る の此悪い 力》 の健三の一部分は 7 什也 20 方たか 源さ が 女がなが 自分な から 生艺 し 力》

0

でっ

0

健生は

接觸

力=

-[-

10

を見抜い

たも

何先

3

不ぶ

思なる

が

ぢゃ

75

あ

0)

執

はそ

4 性於

し是程父を自由

た

姚

0 I'm's

は、 p

常記に

日もつ

に下手で

あ

0 つった。

> L 光章 た。

٤ お

60

のも

に開える

やうに

歸さ 红

5 あ 取出

た後

父は

何い

時つ

is

L 力

んな 小出さ

奴

気だが てあ

夏な

から

印加

哀想

だ

5

れ が

た。

は分の尻が 0 立立つてる 注意 意 を整め 腹系 た 具合が 細さ 君公 は、重苦 變分 15 ts つて しさ 來

つて 想像の ある 方なが も見 の感じが何 外に ない 8 0 なん あ んで んな た。 カン す。 か資底取れやしませす。手なんぞ延ばし ななとし 抑動 に退儀で 彼は活動を强ひ す きも 高 下が腹が る 0 カン だ位に考へ 部為 は 叩だの腰の て棚装 全人 3 勇泉 に載 彼此

も御見舞には は行かなく 麥哥 0 7 れ 主 B 好い。 せん 己が行く カン

間を取り き寝をし ある時で、 唇强く彼を刺 愕然として假窓 其方 が出來なくなつ たぐ仕事 項湯 健三は宅へ 返さな すら、睡魔に襲はれる事が、歴 机に倚つて書物を眼の すをし 報 H た。 を出し ば 彼記は 川不精にし 括 なら 13 後に桃の前 付けら かり といふ感じ た。 6 考へら 前に 俗に た人の 彼は を解決 あった。 開かけ を感じ た時じ よく de れ れ

に書い 强多 が出 たさ右が 東なく がに凝とし 6 る ふ風言 0 凝药 ねた。 とおい 能つてゐろと彼に命令すいくら愚闘々々してゐて 彼礼 の良い ら機闘々々してる一 心之 は いくらぬべん

神の守坂 がくして 「まあ結構で と云つ た対象 の一門掛け、 四五日 が もう回復期に は 徒にい 過す ぎた。 地に向いい 健然言が つて 办。 B ねた。 知し 漸為 れ <

狐にでも抓まれたやう 持つて生れたりで何の役に あ、 「あ で 何の役にも立たないん 生きてゐたつて れた詩命が と丁度好い 御族さ がだと見えて 是歌度好いんだけれ 何ら 玄 -(1) な氣 4 ね。 け 他是 だ から 力。 れ から、好い加減な 0 厄なか どる 妙さた。 割りは、 介於 腹片 3 なるば 0 矢つ張り 化方が 中では なんざ カン

斯であっ た。 75 姚高い んな は白じ 7=0 は生納の點にも姊弟の氣風の相違は現れた。然し彼は默つて煙草を吹かしてゐた。然し彼は默つて煙草を吹かしてゐた。 たい様子で

変え 変え 変え が 2 ーで & 私が生きてゐて遣ら そ 此少 は 亭上孝行 THE は 女房 る るう の心えが \$ は、 4 しなどに對き と困るか `\ ら病身で をから し合って 1 ふね B 無能

度を見る 10 無也 無頓着過ご さる比田を る な な位親切だったかった。 から 姊島

0 態 6

あい あ 私だ こべなんだ po' 本省に 担元 から ななま 九 付きで 引 良う 人とは

情を張つた別として土蔵の中に押し込められては、人一情になった例がなかった。それでゐて彼の音物一枚縫った例がなかった。それでゐて彼った。それでゐて彼った例がなかった。それでゐて彼った。 し出さなければか に健芸の耳に強って、網戸のは は総合い どもい ても遊り って大き 3 姚為 やうに、 0 小用に行きたいから是非出 世製を仕込んでも 夫思ひは の道を心得てゐなかった。 老 が時と 耳に残つてゐ 彼女は譯の 服為 かがら 内外で母と論気 はまたく しして理の 倉の せる 中で川を足すが好 の解ら 事是 天子 微らない 人性に違ない が あつ ない い實意立 た。 た話は が好いかと云 力。 手でなる 事との そ を云いまるいた。けれ 红 れ 出来な をさ に彼女

捻った。 健三は立派な哲理で も考へ 出だ したやらに首を

健三の耳に入つた。 や島田の事以外に、兄と姚の消息も折々

た結果、幾日避つても熱が除れないで苦しんで を休んだ揚句、 兄は、秋口から又風邪を引いて一週間ほど局で 毎年時候が寒くなると吃度身體に放障の起るまだとう。それなると吃度身體に放降の起る 氣分の悪い のを押して出勤 L

つい無理をするもんだから

何方かを經ぶより外に仕方がない様に見えたの をして 無理をして月給の壽命を長くする 免職 0 時期を早めるか、彼には二つの つのでは生き

何うも 彼は心細い顔をし さらして何人 9 動膜らし いて何人より 6. た。彼は死を恐れ つ B 7 强い畏怖の念を抱いて いふんだがね

た。肉を

もらかき め 熱の失くなる迄でも 細君に向つて云った。 し平気で休んでねら から カン

を減らして行かなければなら

なかか 4.

0

人よりも强い

速度で

、其肉塊

其内兄の熱がころ

れははかん

い返事さ

L

な

カン

いった。

は

張さうは用來ないんで たされる たいい 0 は 山々なんで せら せら け オレ ども、 欠や

魔を 自分に對して一種の不快を感じた。彼は苦 はななななななない。 なは苦 同時にさらいふ 觀察から逃れる事の出來な を残酷ながら自然の眺め方として許してわた。 計の方面からのみ眺める事があつ 健三は時々兄が死んだあとの家族を、 彼 似はそれ たど活ら

死に やし 主

して歸って行くのかをく知らなかつ 大きな腹を持て貸してばかりるた。 0 御君は まあた右です 腹でも揉むの 7 3 來た。 る産 要が、遠い所から伸に乗つて時々造 取り合はなか 彼は其産婆が何をしに來て、 カン 4. つった。 彼女はたい自分 生 生家と縁故 交通に を

人抵の事を好いてゐた。 御祈禱をなすったんですって が勸めたんだらら 石は加持、所持、所持、 Mich Togs

、融信心、

6. ムえそれが 私 なんぞの 知ら ない 妙な御 新

> 腐なの よ。 何でも、

除れようとも思へなか 他三には髪剃の 御修で、 髪朔を頭の上へ載せて置るん 0 しい といじい 50 た問熱

力

れが又直ぐ除れるんだらうよ。 んで て勸めら もんだから、試しに遣つて見たら何うだららつ つて、村子でも鍋蓋でも 一気の所傷では 70 然しいくら御醫者の藥を飲んでも 何ら オレ せ高ない 5 熱が用るんだから、氣の所爲 とうく遣る氣になったんです 御所離代を拂つたんぢやな 同なじ 事と 髪物がです 療旨 でそ

気かの除 文章 か 兄さ が からいへ 除れる近葵を飲む事の出來ない彼の 佐三は腹の中で兄を馬鹿だと思 緑に が癒ると共に姉に すればま 思った。髪刺の御蔭でも何で づ仕合せだとも思つた。 がまた喘息で悩み出 った。 內然為 また

に見舞に行く とによると六 健党 ました」 は我知らず斯う云つて、不圖女房 一分度は ない比田の様子を想ひ浮べ らに左右云つて臭れつて仰し かし 何心 時も いかも知れ より重 いんですつて。 15 から、 の持病

命な性は年亡がある。 文表 病器 氣管 6 光で 料け と異に 續ぞ 8 中 だけ ただべ 7 す 2 3 90 所がが 5 彼女がない あ 惧 2 た 性芯 は 見みの 壽は慢え

降って手 其そ 何芒 利息苦 供電 處こ 這は う を 0 時等 彼っていること 決当 i. T カン < 0 5 た。 0 0 居るて のに 痼党 寒言智》 8 L 75 性品 慣光 て カッラ な が 風が b 丰飞 がいからが合いで、朝は心度 いかからが合いで、朝は心度 いからが合いた。 力> 用すくら 傳記 0 0 足性他是 3 彼か 冷る肌は 忠言 女艺 告 技能に 云小 は た 何と は 3 6. 雨恵な れ TI れ んな 力》 カン から 0

差生 时源 はち -C" な 华乳等 好心 L 7 6. 細學 0 41 る 世 事是 勝意よ。 を I'v 飲の便以 11 支, ち ず 事是 Ope 柳堂 カン HE ら賞 do 來き 7 る -3-20 丈符 御书 る 養さ 小 N 造が 生 だ

かの田窓か 8 が 0 他事 が 此が目で 米点 お 8 に発生を 飯や 養言 な を 生 食金 V 7 を動れ 7 de B 5 馬はめて あ 行师 庭か 健党へ 彼る カン B 吾常 L 0 女艺 の一個なる東京 今は等 3 40 が 5 遠差の な 乳号 を

私を働き り近京 具でる 合きた。 が 悪なく な カン 知し ね れ ま 世 ょ

> 赤ぎ た彼れる 然が響い だ 己都 しい彼か 自ら の言と は 0 ٤ れ 云いは を 默蒙姑急 健け彼れ 何ら 康珍 0 もは ŋ を 無也 吳く 担きれなか 成なも 論う 九. 却か事を 3 L 根和 る 崩分 0 承是 0 B \$ L て自じ來き 75 0 知节 10 來きあ は 自殺す 0 分泛 华 談 る L 2 境をいって 人为 方きを 6 ٤ B わ る 憐說 あ 0 におります。 と笑きが ŋ だ。 だ。気ぎ、 op 0 カンな L 耳等 な れ かい

と、彼かし 11 肉( さう 思智 な 4 0 細堡 T 4. 姚為 手で 0 In & 2 达= 微い んだ 眠め な 5 が 瘦口 is 見みけ た

> 20 ľ

頰

20

彼の姚常れ

たのか 生. 和 を 手 ま 健な 三、髪 計 借かっ L 面於細主城灣 健児できる 變なな に於 郷で ぼ 10 かは 就っ 細差 外的過度 事にかい 先艺 事じい て、 質ら 若で ŋ 風る り気を出す癖に込まく好行に込まく好行の になるのは 分が臭く 干でも好いから月々を彼の前に並べた。 相等礼 ら 歸心 6 分うの 0 額でか 通知の 付っ な 心を ٤ を有も 彼なな 來言 < ナー 女多 公依" 00 でな 時等 たなり 力。 あ 化生得多 彼。る 舞るで -) 面党 を 女生た 分が た。 护的 たがっ 11 小二 5 兄信 116 す, L 7-兄常用等 小のななない。 家か 0 0

> を 73 實片前表 際さ 0 す 力》 0 る 御記 1 力》 1 書か 役に 7 前きが 姚曾 月子か 3 常を ないら 3 若で手が新 3 あ 0 んに 力> 紙が 、吳〈 た。 易 若 干 内され が 知し 來 證よ る 姚常 私記 机 た。 6 Z 75 は 10 云小 小子 兄さ れ た会会系 3 知し カン 心事 6 ち行り東京の世で異れな 11 話色 吳〈何と事〕 疑う ~ のだ 位気が、 大学な

刻あ 健なぎ ろ 女皇は た。 も、斯ら 南 れ た 然か 11 る 返事 忽と Hight. 初上 T. L 鳴き 庭か ij 何答 手術を 1) なく は 付け 々 1) 先達 もぶって さきで 他でに 思想 港 ŋ -> 111 賴宗 來二 能よ た カン 腹は 現意 書かつ き 立だ 11 ts 45 L 7 力 7 無也 實 彼然默蒙 単うわ 姚凯

数、 対がの 遠え 近常想記の。外に頭言ひ、間景が 此方であ 使けらう が 來生 ち 事品 0 10 彼言口を家かし な から 遊 カン 女きを 健は で開発に - 2 前たか な -到信 問為力 す 題につは蚊が -6 姚高 讯 圣 便? IJ 障に 3 1) 自 1) かい 分次等 は 7 な る 事了女艺 暦言

會 相陸お 此方言まです 福 11 何星 60

1.0 げ is れ

なけ カン な自分の存在を明かに認めた。 彼は其教育の力で何うする事も出來ない野生的ない。そのは、そのないないないない。 ずる れ の彼れ な は教は な 力> 9 0 た。 力を信じ過ぎてる 然し姉は何にも 斯かく 事實の上に も気が付っ

住さん つ んは何うで す。 もう直 生れるんだら

「え」落 つこちさらな腹をし て苦し がつてゐま

年頃を 胎見を分娩 は 不好性と思はれてゐた姊は、 収っつ なっ 大分心配し てからの 专 したが、大きはすぐ死んで仕 始めて一人の男の子を生ん んだから た割に、 初意 ね だったので、 私 それ程の危険 も覺がある 片分い

脛はずみをし 彼子がゐると少さ な やうに用心おしよ。 は依怙になるんだがね

姚 の言葉には背亡くしたわが子に對 する思 71

な

力。

出の外に、 7 今はのか が もら 養子 かさ し確野 飽き足らな L 7 るて臭 意味 れ も含ま る と好い

一湾ちゃんだ だけ

就いて深い交響を耳にした 足をな 朝きつ き手で た。 彼女は 変ちや ばら 0 て深い変渉を有たない か能く解らなかつ ない は時々傍に から酒を飲まなくつち んは せよ、王極穏かな好人物であ 彼女の豫期上 こない他三には、何處が不 のに斯んな。途 する やむられない人 やう 懐を沙 な大に 處この 影派 不同に うた。 たは気 らし

B 3 5 少し御金を取って臭れ ると好い 45 んだけ £"

月給を取るやうに 同なかかわ 姑意 率ろ僥倖と云はなければなら た時の事を思へば、今更そんな襤褸の云へた義 入を得てゐなかつた。然 無力ない。 かね の不平に對して限に見える 0 もな が 起ら た。 書死んだ赤ん坊については、猶の事に対して眼に見えるほどの注意を排いたとはなければならなかった。 健三は かつた。彼等は疹ちや ちゃ 其意 死顔も知らなかつた。 なかつた。 んは なかつた。 た。然し比田も姉も彼を育っなりはを樂に養へる丈のい な つ 彼は其生顔を見た事 催ばかり 養父は んを何處の學校 名前さへ京 でも彼れ 取って 牧き かい

> なく小汚い其中には先細 れてし た小さい佛境を とかぶひまし 吏 0 ために茶の すこに位限があ を指し示し 題からの位響が五つ六つぶした。薄暗いばかりで 間靠 0) 隆を切り り投い

てない

たんだよ 0.) んでも あ 7 小ささ 赤の場合 い奴の がさうで だから ですか ね、わざと小さく

跳祭 のて 金字できい た健三は、矢張故の所に坐つた儘、照確の上 立つて行つ 彼れ 顔には 70 た小形の札の 何意 て就名を讀む気にも やうなもの を遠く な

れる所だ 日の娘が赤狗に罹って、 つた。 妨さん だった時の心配と苦痛さ んも斯んなぢ の表情もなかった。自分 何時ある もら 少し 物想し得ない の二番

はわざと其視線を避け 彼なま 人は佛壇 ら服め を放き して 健三を見た。 健党

ち

تغ

なる

カン

からな

と思っ 心細い事を口 7 るない彼女の云ひ草には、 にしながら腹 の時で 決巧

82

其気があってものは 本語らし 「月時間 云心 0 事是 応を を 誰だ 世 思念 Ti n 4 to つったに れな びら 目汽 た 彼が カン L った。 かし てる が何處で 連熟 性分の 兄さは たが たが、當人は 調す 斯かう 当 幾何で買 姉恋 7 4. カン 別に 今 着 たじ 何度迄 好い掛か 43 がたは、無い も水方 カン 世 知しよ 物多

在ご 手ご オi<sup>5</sup> 説り まふ た。 が 近京 妙意 元》 を 健三が行月治 等ら は 聽力 間景に 姉は 3 礼 と質さ オレ 金湾 想你 つひに失の なる小遣き には 程息 決馬 オレ L 3 111 7 Z. は得意ら 問为 手元に入る、又は 時々借り 知る事 個 知し 題にに -0 オレ 2 向意 卸息 川本さ 一色なく オレ < た。 方よ 見みえ 事 な

姉はこ 何で も債券を二三 一枚き 3 やら

弘 0 便は言 がを排か の言葉 夫なか 九 いふ地位に 見ると 丸ぎで が L1\*\* 位に立た 隣を 領海 を 宅 得 7= 見だえ せて 夫等 不気で ない 調か 間に 係は 中でる 造な 3 北ヶ田だ g

彼れ通法等の

源

ひは

前によ

抑か

5

6.

所言

カン

ら辿っ

た

共享人

人を可吸し

なくてはならな

ま

と思ってゐら

L

رم

なか なが を買か ないと 心得て宰拘してゐ が カン つた。 5 B カン た。 y, ひ込んだり着 せた 火管で 夫を勝利と思ふ妻の 時之城 は到底に 金銭 到する虚然心のなけ 繰り 前児 切に釣り合きと 十分沈 間に重っては 3 妙恵自 だり 75 身为 新世 別の満た。 合む 發現 て、 記む かけま 想象はあ 此将主義 なら 安見り 6 焦らされ らなり 3 cy りに彼なる かか 此意 及りば カュ

を 0)

た

た。 競別使けた ひ三さい 金の の一謎所 要 75 細点な 所法 3 時意 灯 容易に 3 他人に 去 支が た何意 病で なか Ų, 肝等 る他生 た。 g, 加台 人 考如 な そ 会計 カン \$L か

んだ と思う られ 御日付巾 欠<sup>专</sup> 然品 前表 たい 已流失 はすぐい ら もの分が、 of the 1) 同じ事 んだ 知り知し 編に障証 湖北 オレ 4, 夫が好い程で -111- = た った。 す 6. 31: わ ば S カン 儿子 2 1) れば随分が 死亡 な自分支 3 مي 角 0 力> V 變的 がは好い ち ye 25

> 所が為 授かき さう 遺に帰 倒さ Ł た。 折" L た。細なは 角で言 カン 他は一言 l) 作記 料 はた、 にがきま ŧ を ナニ 偏分質 現場は る 他さ 方 りない細君 なき 12. E

矢つ張端書 きだ 40 なく つても、裁縫が 原動 孝行なる が出て ななの ※さ 方は がい 己は好っても、

細点に 「今時そ TS 6, といふ大意 の言葉の言葉の なかき の題には、男になが何處の國に 1 な反感 ほど下にある 横点 は 3 ってむ 前ま Z. 勝らん -J. 寸 カン

は

## -

気を呼ばな 倫理教 た文であ 通る教育かの一方でつ 外新 がない 領担 た結果を野 しい別があった。 吸言 に関 政治 L 標うに 11 た。原語 発信 八个 れる程器 公名前 性 彼 彼 红 女 して學校は、 無定 を (はち だだ 殿道 有つて 彼女は |學校は小學校な 子供を育て上 感だし なか た家か るる 家庭に人 7-からと 7= 7=0 被沈 校が父は、 13 女三 となら H げ 母は又普 る性質 25 1113 風言 は 存意

は、 力> & つて 0 好き接き 時つ 心是語 \$ カン 以外に、親切った。親切った。 0 た。 L 其懸念 病気を 2 役がって が た V はは 無愛? 彼女の 想な様人 來る 牧生 が焼えるが につ 見える 人だ 7 で何の役に 人に過ぎな 大荒野岛

地湾は n 分だつ 見みせ 3 れ な カン 東京京で 北芒 4 心持 た。 ま 0 で、姉は 地步 家公 上之 を 出。 彼記 た。佐欠 は は、 から軽ってけ を作べた。 足をに さら 任意 K

軒は 石と な 石がき かい 老 は 服め に控 け 0 あ み 川龍 な 屋や 根ね思想 F が ひた。た 其處を だ。 から げ is 見みえ 11/2 心太を食 前たに れ た。 れ 曲き野の 3 つて で、 川龍町書 るる مج うに腹乳 1-3 所言 ナデニ 男生 を述る真 カン で床った 行うき E には 0) 見るは、これで、高統田で 4. 紅食

先言に並言 水る ある古風な發湯 0 んで 風景書 DES 職 想き など 图章 部り 其言 若以 グッカ 6. 時等 他に屋でなった。 00 快き

え失きない 然し今では なく 腹重の たっ 11 凡なって 残? を of. 25 が夢思 る は cze た 7. 5 大地ばか 消言 ŋ

人気何いあっつ 斯ん なに變っ なに だら

御光され、 0) オレ それ t 1) y, 事 际子司 劇特 L 2 気を収りらうし 4. 自然 が一種な r) 力かた 20 にた

然思いた。 然思いた。 然思いたれ 00 0 旅言さんの 表記自身は、今の 今はの 子供 ひさう の比川も勝棋 た。 御弟子だか 時亡 此少 75 分が M. 男 此 11111 -(" 整线 ٤ あ ら に向ふと、足でとりない。 な 0 を前に置け、なと云ふの なと ががいたであ た も所澤高

考が三等るかにけ 想電 れ い認に行 7 F. かい of the 文で 日中 學意 け 75 一次えて い門言語 カン TI 變なら カン の材料 行く郊外の様子 3 0) \_ た

5

髪き

かが、他は

七

元党 0 な い顔をし 7 宅を 歸之 0 て來さた 彼か 様子

> がすぐ 御 制门 人法 人は何う 意を恋 時のの

何詹 先等 聞きら あ TI もら TE, カン 5 ND でる人間に だ。好い -好心 去 づ す ま N 3 0 運流の 種はの だ。 あり 4 あ兄貴に 何い 経りて 矛盾を意 かを、 12 見れたた 別能はわ ではは 他が他でおけ に、にまかい は、の は、の。 たい 4, のだで 映りれば

外り

馬本二 鹿子 E し 4. ٤ 4, 氣章 から 幾い 分光 カン 彼記 H& He

ね

それこそ…… 「騙さ わ、強大。 d, 。其言 方法 \$ から 事でもあ 6. 題なさ

原等が 見許 が悪さ た れて 其がん 比が川洋 は又言 だ る 义, رمد カン مير 7 i, 知しな 期間れ Z. 見き た 3 4. れ オレ はなる よ。形は な た に明言 0) 1/19 < 1: 北

12 一矢つ張り His 振うない。

0.)

時毒

健児 知し三言ら IFO V 田兰龙 尤いも 振ぶ 41:0 K3 道" げ で悪 25 カュ る 金門 ~) た時に 計は 11 ٤ 何二 命為

細になれ 0 3 から は 他は言い 不予 何と 75 思し汚 三流さ 75 L 7 FILLA L 主 师常: i. 4. 來書 1) オレ を彼 B 73 率なる カュ 女 恥詩 父に カン L 4. 氣

音で 行 3

0 第年す 413 は す 食を رم な 打 3 25 何加 た 4. B 有 カン -, すり رمې

L

Z.

あり

なに第 る 力。 なあ

れ

見みえ

細煙

4.

灯で

7

礼

細は

居中

5 何とつ 事。 2 來 な す

0 話控 数 を修じ を 6, 開は 細点なる 此言 オレ は、自じ人 程是 以一 0 8 告を見る 來 0) 思なは なけ 准書 家的 れ 3 海なっ して水 關於 なら 他的 + 二さら な 7= る 山 THE

た。 床炉 網に 堅定を 川て 山 行るく フ 人言 D 細に ·" n 形符 光影 切 1 1) 変を 0 時等に 古 作完 カン というに思いていた。思いていた。

> がまた。な 形は應常い そ 事にで 細点 0 た。 を 接,他的 5 未能行 正是月代 の家族 ち たがっつ 足を 間ま あ 护 S 1. 7s オレ 暖い行を笑いの た。 曲書 ٤.. 4 翻的 所识 前き する 晚月 発ん がかがか 前走上 學系 VY 健生 控 草に溶 礼 神経に 败 43 な 災。彼: 其を長さ長さ 6. は 力》

川寺中 允必 7= が住す たさ は 家族の 經院 それ た。 丈" な 力。 召合 カン 61 (区) Z す 要う オレ カン ば 45 共 AL な 必要なか ď,

父は左 T-好心 力 が 便等 間をざ た父は、 駒込 ま あり 这次 [] 43-が 要で 奥に 小七 外部 後題 冰 場合 [版] 礼 完を有 カュ 41 ら続に 3 れで 大道 然か 7 斯 しさらなに 精さく時 た。には 水 た अह 見え 打 す 時等 が大門に -Ci-\* 彼出 心で 行作 -}-3 ら、細君 \$L 好。 た ナニ 生なた。 4. 私: たに 何至 2 7-4. カン

> 步 7 14

> > は

作 個の道に心得い 是なか 11 5 ナニ -11 他共 其時不

說言 感だに 扪 年沙れ 5 ち T 周急 -F

1)

を以為て、 特人 飲け、 41 F 7=0 今日迄過 顶股 彼れ 护。 頭点 消消 傾息け がは \* 上書が 此 がき -0 46. 法と あり HI = 怪があっ 到底付 \* 解答 前人主 來 て行 红 IR. 彼に連ぎ 732 3/2 it 分には 付? 彼れは カン ず 全きた カン 部に

カシ そん 何 なに fuj. 行之十 合学 71: 75 4. だら 4; in

雕熟 産さい No 化烷 なりに ス) 。 光》 力。 た。 6. 其意 健力 だ 烟 力> 新川。

浮版 115 來 描 4. 時後 7-下方 だと 女艺 な関 父が なた 10 何ど 虚こ [III] カン

オレ 22 法 自也 無なく 分范 自也 の前法 15 出て も オレ は るなな He 構な 來く 來達 は な 3 0) な 質質を が 好心 0 カン 大きった 10 尊敬 た人間 を -:-受う 肩かに

5 が 7 n 便能に 力》 なけ 7 100 れ 學門 -0 あ なら 為な を た。 0 たけん みただれ 自じ 以言 分差 がは自分の為いた。 ींहै す 事 妻を最い 初上 L 於的 生い カン た き

0

あらゆる意味から見て、凄は夫に後屬すべあらゆる意味から見て、凄は夫に後屬すべ

てしと 言語が B 3 する 訓訓 君を見る < 野学 と獨立 變分 劇時 5 が 化为 女 技芸 だっ 突 たけんだりに 0 が j 3 解を て、 明時で 何い と恕ち「何さ る 大震ね 、さら は 0) 标之 \$ は 腹に 路 いふ気 貯証 信を主 不會 2 を 處に 快を 付け 出意 7 10 感じ いく あ 3 あ 氣き 75 礼 らなな な」と 7 よう た。 掘る だ 動や V ٤ オレ Ł

明かに讃んだ。健三は時として細君の顔に出る是丈の表情を健三は時として細君の顔に出る是丈の表情をのか」

胞か 人だな に讀さ するの から 馬鹿に す る 37 0 0 れ たけ は な れ ば 馬ば 敬也 鹿だか 3 オレ

> 歩き 7 丈計 投作性が一点 彼か 4. 等は 人が た。 る。高い理がは、は 斯か を 1 拵 ٤ は 同意 ~ 7 何い 11:0 問意 ľ い輪も < B 間ま 0 被記 のに 1= 1:5 オレ ts をぐ 7 0 J. 7 細点 氣章 る 社公 L がら ま から 彼れ 処産た。 に向記 カン 75 カン -)

漸。の 事品な た。 沈完 健り言 が カン 忽然を出 あ 彼れ -) た。 0) が は 融さ 別と とた。 其る 細された 2 輪や 時は 田洋 然がし ds 0 携 日す時にという。 は彼の選号。 は彼の選号。 の選号。 の選号。 Ĺ٤ る た。 課院に 細点 て談 行 君公 1) は始 カン 笑 と立ち 7 TS カン が L 不言 めるた な 部号 な 面上 < 0 ま が 口号 な 動? る ら、欠張 其時健三は 時等 5 を 3 カン 利き 時等 なく 造 4/15 11 から 用作三 彼女 1) な な あり 順記し は

大・二人りは手を離れる。一人は手を離れる。一人は手を離れる。 幕に歸い 0 -カュ 6 細君 しる -f-5 生きばかり H は其話は を聞き 守す 前きか だ 4. 7) 7 た彼れ 彼か 首を 女子 は、 0 傾於 父が タかふ け

細君は答言 知し 何怎 何宽 7 か 小す 用き Ĺ 御がも 語なあ な カン L 0 0 た た 0 事を 200 がい V あ る んで 0 7

え 7 な ま た二三日 0 カン 4. 5 ち 10 上影 つて 台によ 御为 話は をし

関いて下さい」 いまでき いっと でき すいろからつて飾りましたから、今度参ったら近

聞いて下さい」 いいでいるい。 関いて下さい」

遊点於ってい 111° 0 常はなな た。 刊办 久言 ts あ 7 しく る 發生少な な 不能 細点 來言 L 7 す カンな 礼 物。 -) が 0) がた。 例いよ 父を F などし は 然した 反法 1) 彼には Ang-às 12 愛也 0) 向慕 の日敷を多り 夢らに 細君 婚号礼 6. から彼 が 0 被急 of. わ 25 來 る 言葉は 源。 715 3 た彼れ 期主 る。気気後女に は、 却か 此 な 原炉 -) カン 用青

燈り 動きた。 W ででである。 を 5 カン 間意 な 4. 何いる 6. を 増売 の 増売 の 時った EL to 45 0) 水》 間先 鳴き L 少点 を やらき 凝為 3 から が烈はく is な ٤ く旅 カン < Till o [4] 35 冬ま LIE 小さ 夫全 7 に開発 辦 20 4:40 は 3 化的 節ら 25 た。 カン して な 消费ひ 11

# 七十二

10 ~ C: 13 父が 來 ま ti た 時基 0) 外套が 6. 0) を 1117 な < . 1)

me -含加 0 記書 0) 洋服屋 憶ぎ B 消 C. 持ら え カン た 7 共活 顶 2 る 迎等 修礼 古言 かっつ

な人を證人に立て で常気 0 大い には、 7 性名 货》 ひ ٤ 好心 折かう 好的 4. 35 慥

> is 人公

らば食か 譯なんで ち p 誰だ を 立たて 25 好い たら好い 向党 V 門うで 0 カン わざく ٤ 問言 指名 貴方 L

合意の な 事記 職業の 自じ 41 日分自身 は、佐い人で 性質上他に知 た。 を 白じ 6. 其上細君の父は 日分自力 程等 ŋ 代有名な人が 何と では、生彼の オレ てる 位置 の関力に乏しいと認めるには野 なけ 口多 6 から信息を際範圍 < 九 ばなら B -0 辟き 45

はさ

る

カン

分别

IJ

貴方なら貸さら

判院

が必

要なんでせら

會智 は 今日迄 い男であ が本で、立派な腕を を入い れ い義理り 7 一有ち 7 金を B を捺っ 生活社 いてゐる 借か ij いて

> 能く 心方 4:17 苦し は、 0 礼 働き 面党 な所 てる 話 彼に取 には は たが 作言 0 を避け 至光 彼は 0 つて 7 た。 氣の た 如何にも無情で、此場合断然連印を 如心 证う 水 る 温台 粉 と思っ な役れ い黄え切ら 自分が た。 通知 を 未み 頑な水にか 冷告 冷む拒貨 或物 傳記 なりる す から

「私でなくっ 「貴方なら好 彼れは は同じ事を二 変き cyc いふん 不管 んですっ HILE -{}-を一 カン 度さり

が却か もう 際。自住に 世で何と 仕たっ な事情さ 事に た事も かつて怖く 疎ら 愛えで して哭 に彼れ 推察し得ない 彼にす 4 い其銀行家 の所へ持つ は、細語和 オレ 3 の父が カン 0) -) 來 何也 4. た 處こ 彼この 川きは、視 だと 视片 んで ٠٠ ->` ま 3 明治

へる 窓に 原 念が十一 でで、何なで、何んないには、まないないには、まないない。 彼に何と 彼は 力 を カュ 付多 逡 た。 17 不来に於け 巡涛 彼 まふ程後、 间等 なけ 頭なま 時に ればならな の自己の ニュン 大震 カン なが 甲壳 利り た。 純ら気管 に心に 與達用 武方 感け

御入用気の先づけ す。ない 上、私の手で 念を工順 な形式上さ 事だか を訓え 思なま 父の前に持ち 論え るなら 解かけら 大用文の額は駄目です。私の手で調べると、先づ其方の方を一つ中つて見ませら。仲のま方の方を一つ中つて見ませら。仲を工順した方が私には心持が好いのですなべ党 か 印发 事で \* へて上げ が を捺す 盗文を書いたり 最後 ŋ す。 の行つて 一の手續す る 上げませう。無調のなるないとは代りも危険です事は何うも危険ですると 調うへる より ち から、 出す た來きた 返さな 身分不可 を踏む念は むる 時をで きう。 にし 11:4 狭い交際 判を探し た所 不利常の借金はいければならないの け 0) 75 貯蓄 手 彼な 情办 -}-から目め 1) どうせ何處 方言 川來る -(-たく を謝し ŋ すが、 調へる以 す -C: 出きの 0 ですか 細記 3 VI 來さは 無も論え

た風害 機どん何じ 1) 以上他三を でだがや of the 動通が付け い 境温に置 强し げっかっ カン た実場

ませたはこけ 彼に何ら 剂点 F.L 412 他に 顔を見なか は、玄臓から気がてなって行うの潜者した外な 父母は 温さ 身を包っ 書語 話を致 りた

1)

なれ な 0 所相 て、 かい 自分が其地 響ろ 「阿螽相 應だらう いくら困ぎ 方は 態だらう なっ 2 0 た た ٤ た外套を た 0 事 7 Ų. ずがあ -3. 彼ら 気がに 細君 つ な た 4 が、健党 迚き の父う 0) を de de

もよく着ら ともなくつても寒 よ 13 は好い 5

父に 日常 向 いて 彼が 來 た時 健言は は久し振で 細い

鎮にはず過 20 n して頻響で 0 から云 Hira 寒? 侧部 には あ 2 L た父は、何 しそれ 100 た。 或時は 經問 が 彼を 歴さ Z, 力, 0 は不自然に 诗 现 6 はすれた B が断る 見みて 自 分が の奴が 階 7. 迎き 似さら るなる 伏さ

其言ない階 が最初 官党 院段を無躾に飛 りまれ うきな から 成式に出 いにぬうか 來 7 上嘉 ら ばな び越す んだじて た彼れ 10 見え かっ 使け 眠め 15 には、健党 MES. y. 思言 は 健党等 る 0.0 れ 態に皮 なら

> 微いなった 闘ないた かつた。 ない ない 想 的と 1) 外点に 其定 IJ Š たっ 4.

事」かがつ 隔を置 面上領導な態度で なく 0 9 一部まつ が出來悪くな 健党言の 7 20 無茶苦茶に近付 0 4. 缺り だ て、 雅氣を た から なり 相京 大部分には 相手の 一種度 動3 迦言 加拉 なくな かいい 所 5 た 來 彼は は決して気が付りして二人共自 所以 雕記 水よう -> がも判断と た。 なけ とする他三 形门 二人は或る オレ 人は ばなら 仆 FILE A 心: 解する 分もの 3 其處 一を表 か 打电

な健康を持ち 水され れ 加加 た自分を 然よ 彼を見た時、す しも苦し であ 想像 彼れ は 結果、 使けっぱる た。 だら なこ い器に行 同じ眼 他是 一に對 L -7 700 同意 疑言 13 じ境等 カュ J. なく 前 に置い 師に出て 旅言 時に

たい 激は 本党 健り三は 以自分を た合策談 は此一念に側 カン つった。 明島 ってねた 15 耳.% 心で がせら を、 他 5 礼 け ち た。 0 さら 好いけ 4. L 礼 顔をし E 被 好心 得べい 持多

金とは 金色の 0 から好い 不 你你 6. は の為に it 1110 ま 來 4 か が川季 は

な場ば 敵な 計畫 するやう HIT? な人間

の父ない は、 前に是 カュ 思達 って誤 文分 修だし 信き 元城 とは

徐程鄭寧で れば造に納 此ぶつきら棒な健三に 比点 る 2. 部门, 份。 見いは

彼は或人の名を駆げ

向弘 知し 0 は貴方を る N 知し 27 ってると ひます

或意大震 遊りた。 より 健り 知し 八きな銀行へ 矿 外景 は れ 117 20 節か 8 學校に って来たら、急に職 入場つ 45 交際は 息は恒三に たとか T= 人の順 修は 世界の に関き てる 1 をし

すま が銀行 むる 力》

た。

な 知り 合き和意 カン た。 な 42 父は 要言 た かい を記 0) かっ しく 他三には た。 旭に 其代 は想像 な 人が 似 7 所言 付 かない 11: オレ

るに

あるやらです

け

オレ

8,

旅売を含になるになった。 費のかな 0 オレ 母が突然健三の所へ造つら受け取つた。すると一思 細い ば れ 村人 なら 病気に罹つたの 向け ※さま 0 な て出残し 彼は 6 と思ふが、 力。 そ とい 斯· んな節が 川事を たと で、是社 のが つて水 それに就いて旅 測し 型を 切:は から 72 父言 別向で た。 ri b 分も行い 報告北京 話わ 1) 父が 如言 國人 収と 3

の見た事もない遺くの思い人とを心から気の 屋に渡て 旅費位何ら 1.3 ある苦しい人と、 ののでは、思った y. L てよう 住しさ光想像の眼 思った健士は、自 ないた健士は、自 げ ま 于 カン

來 で、 銷售 L 41 事品 は 丸ま Ci.

の言語

異に嘘は

カン

「おや納御心肥でせう。成 いで るべ 単なく 御た

者ひにして父の病気は る方が好いでせう」 打态 かけ 行から 11 有能 啊。 カン 0 た。 行く語まら オレ ぎ 立た彼れ

て上京し 何と食むっつ らで 細君は 今は何としゃ 3 な つて、父の適不適を問ひ訊した 主。京した時に、存名な政治家であつた。然し市の有志家が何であつた。然 って、父の適不 めに も不向 る 0 た話をし 彼 も国産 の舊友 から 父がある大きな都會 門だらうと答へ 1 る 72 の一人が貨幣して吳 0 7 ださら 間等 カ せた。 ナニ 0) で、 其方 家のある伯何に 0 したら、気付 何名か打ち揃 部符 市長 मों द (I オレ 費は それ 候補 はいます ぎり 3 Zis 各出

用き 「たい気の して 彼記 細さ 力。 0 は他三 おた。 何と かなる 健然三等 だからさら云ふ文さし IJ Ł ri v 例 0 **竹**香 カジ を知し 方を選に徐計信 B な 6. 7 は

は冷然 んで には、一人の 17 à L 湖北 (美 母に旅費を用 オレ E 共言 たか 無社 無い着 次に 關係 細點 -C 74 もう變つてる た 0 た 女好 父が他三 秋 政的はい町 を消失 7=0 北西 印記した時に 退りかな

から関かうとす であ 光% 加急 父は 淡と無む 無いない。とした彼は、じむを得いた。 た。 反感 まのあたり見る父は の称 がであ 鋭るめて

力是

しい現状と放 婚に見出てさへ不同 で投機すべ 同なじ事に 流される とうる 父は斯ういふ意味に於いて彼を 私も今度といふ今度は国 Ų, へた。精極的に突つめった。此二つの7 を 男音 であった。 奶莲 水 视的 都合に近い風劣な應到 べく徐儀なく 主 者の げる邪 後と四 なら は、地で なか 製な態度とが、 胆多 な にも使言 魔物 父から云へば、 3 -) t がた 制 掛る事のが健 3 11% たい 君にすら、天は決して記は矢服馬原であった。 れた 型次 此:場片 事には、の日来ない独立の自然に関 馬は施 彼に 却か なる無愛想の程度 振を、自 営しめ 彼常か 許通 てわ の形景を 制を手の に來たと 分の 彼に随い 人とし

共人は銀行家で 変事すら 最初に斯う 質は此 初なか る人の た父は他二 周旋で行って見さし

カコ 送ぎり 5 H 州だ マ どる は 3 被加 そ 間影 は世帯を れ 健党等 を果然 話題に上 、は人つて來 0) 一人に了解され す 心意 1 疗5% ため には 既に貴他のに上らずにしまつ った支法の 動き 沓っ T. た友達の宅へ又出掛きに、火鉢や煙草盆がかなければならな カン 脱耸 た。 1:3 な た。 荷にが がら、 V." 何があっ た事を文等 遂3

> 入员 0 つの 佐藤 た。 1) 受けけ 供 女子等 7 た四 は小さな オレ j) » 順 is の金は III 五. 日告 ならずに済ん 新君の父の子に うて後 なの事であ だ。

彼に接近して来ない。細君の父々 に、是記 彼は健康に対している。 れ 7 な 心にさな た カン カン 位意 分がの の腹は 0 精出 細君の父メ 分の調達した金の價値の腹には斯ういふ安心瓶一杯の事をしたのだ 間为 カン ---題になる 補助に対対の 材の事 た。 父も其處之内情を打ちなると、全くの無知様なると、全くの無知様にのである。 それが何の方面に何 力 何交 がる 0 役に 何芒 値がだっただっ 立治 方は一方は にが Z. 就 南 思想は お助けが流 何とう 除りおへ £ 後とって 消費 い、小ない、気が る程度 末

火ひて

ながら

大き

の前に逐一して彼を見

事情を話

友

友達は驚い

いた敵をし

何也

一年間支那のだらう

た支護の

んな

力> 7

ある學堂でか

な電観か何か

0 3

株然た

「食をな

見れ

で質問を掛けれないかね」

た。

金など を見る

を

行も

彼れは

を一 け

步言

いて賞

脆弱 固着し過ぎ 3 た。 世上 20 た りっ 辨けた は 人の は 此方 性芯格 機多 合い か 75 あ あ ま 主 IJ

> 75 程度

川堂

桐思

を

るんだつて

7

他でもま

しく食社

を指記

て彼を関 と力記 6. て彼を関続するい、光線に觸てさい、光線に觸てさ 父は健三よ 治 た。 人に こるよ 成な IJ 觝 6 IJ 30 妻子 < J が 世 出。自己 世世 自分を他に 近親 來き 3 あ 的きに る だけ つった。 性た によく 虚意 質 自也 する 分差 心之 們 値ち 4 を せよ 男態 明常

葬る場は

病院を開

いてる

カン

な

彼り

\$

も其位な金い

南

る

75

7

3 カコ

L

ま

達の女婿に當る清かで見て思いる。

水分臭くは、れ

下に

可加

75

13

紫龙

引信 5

> りた。だの これ 分差 あら 他少 13 を捌し 82 华() 生意 遇等 た場所 態度を 題が急に失意 正さに 30 涂上 オレ 植"; 入い け るためなな 北海 彼な 6 オレ 2 な 3 F. 7:0 では 使り置む 生まに 772 カン 2 Ŀ 方言面元 彼" Ł これ た。 5 健生き 互組に 6 ----健党 力> 0 延言に 梅元 塗 位易 2 y do の負債に 連切 た 計代書 押部 事 時被 カン を求め 通信 限智 カン は 中 送3 何E 自じ

二人は円した手をを変えている。一人は内室の跳びする。一人が没するの。一人が没する。 はい頃、彼は細されてゐなか 健児な た るた細君は默つて何ともで人は出した手を又引き込め 3 が 4. いふ話を聞 外は 人が渡す金 は細君 からかって何ん カン 雕り った。 父が 7 を保管 などう た常座の を 彼が新宅 と一人が いつた儘で V. 3 do が新宅を構 た 事是 受け なかった。 TS 力ら 修生 正然に あ 取さ 手で 不に手でて 0 ま を れ 時生 間ま を を 出栏 儿子

彼かすは 「旨く行く 何うですか 信用 な を置 趣空 力。 80 同等 時 K 彼か は 0 怪 力是 に幾

心となるとなった。神に立て、神になるとなった。神になるとなった。 遊なな 5 意v 0) 打け 續で ま 41 を カン 明事 Hij: 3 入い 持續に 却な終 気か 彼か け 0 間葉 は な 7 考がや カン な 絕對語 やら 此方を苦に病んで 用き H ~ 全然部 圓瓷 た。 礼 を維 其る に必要な其言 近点く 変託 見みる ts かと 從上 TI ~ブロド 0 す た 利りて 75 0 カコ 子し 彼か は、常時 百 を特別語差の 8 0 圓兒 を 一く嬉れ 月を ながれ 計院 沙 17 竹と L 0 家办 彼流 弘 V K

徐程後に 無也 し細君に對 音ん がルルは カン は、彼女 0 不徳或漢として彼 0 L の父に對 た。 7 6. 7 など 細点 他に言 奶 君治 7 して は更に思い は 此方 時長 如意 を悪に 話答 此言 と夫 利たな同情 彼に向記 む 細さん に関え 娇 なか は更に な たときなり カン 7 b 0 7 7 聴き 云い , 始

不能 泥棒 して見 どん れさ な劣 7.2 0 オレ 力> わ た 100 ne 分だ

0 好い わ たど 棒方 だだらう 女 房を大事 許さ して吳 Alli だ 1 オレ 5 7 かい ば 何方

> 人先院 12 で深気 んで 75 0 宅よ。 不多 親と 、ら解 切当 ぢ رچه 私祭 男き だ رمي 何先 寸.5 派法

そ

三等を変し、 父を辯護の心を知 學等祭等問えば 處 ふ言葉で徐所 胸記を 心なる P 共意 らっ 許多月子 打う の命を 細なん n に屈託 す L た。 には は此二 様言に 1, TS 彼然然は女子と 教院は 此の言葉 から 0 して して 細れた 11 71:0 -0 が 20 な のは、あつけ 難念 斯でれ 3 V が近ば 4 门也 力》 1) 日外迄まけ Ð ٤ な る 0) 態度を遊ん いふ感じが 0 女 道宫 だとぶ 彼的 滲じ 0 時に オレ み あ 111/2 自じ 斯から 他で 臭が何 た。 被急 L 分法 7=0 块营 健党 批言 6.

が

な

も、白り己芸 本語などは 分だを そん 1) 海然 おに な事 がの言葉をはいり 人と脚と しよ 樂( b 5 返さ 3 F 人怎 す 713 學是 do ち な ريم かっ な AL なか 45 7= っ彼れ

た。 は 正月に父のでれたとしか彼には、やはり父の 村公 -9 父言 表向み と彼に 编选 ね 頭書文を出り か彼には思 なる Ł 本意 オレ 子に、同意 書 情态 L 過れて行 3 カン 自己 处的 き過ぎ 1 カュ 然光 抵于 た 恭賀 L カン 游渠 なか 7 -) 12 生質った。 新 3 から

> 彼に返え 健!! 前点 ない 健三に からればなって た か 質が 150 事 张5 Ħ. 制点 献 彼 100 哲語を 得て た。 は全く無反 115 う いふ下は からきで何な 行でで 师范艺

健沒 HI TO -L す 4. 來き事じ 3 -た 然た。二人は次の事は競争に通じた 性方 過失 犯家 す 罪 Ł 作表の 間影 に、大阪 第二 な 和印 705 do 利を生 沙羊子 别為 34 常言 巳" わ 10 亡 -j.= を得る

と自是 11. 75 私に いって 與為 しるか 4. 或言 物马 他から斯を多量に 有も つて は オレ

域に達せ 眼に着 を行って 被" 1-0 il() 懷等 神中 4. B カップ オレ II 又影 2 ta 此 を感じ ふ人 油流た 17 5 清洁 7. を 物的 乘力 彼か だか 116 彼 ij 好是 群 たこと の間が 5 ふ人 48 すり もる。以意味の

何世 た 日に 本學 0 では、 至, < され 行され -(1) け 別ざる る 仕 私です だら 事品 井る を 7 1 5 から、 ٤ 是典六 個は 菱 思意 開社川よ ふんで を も度 に対した 除品 る

此るの 疑<sup>変</sup>工 何を社と有き社と表 I 面 問之 3 を す 力 何完 安な被談のな 古株な様で 共元 る なけ 大など 12 は 0 四言 を けで をおたった。 いなら 持党 自分が 那上是 細い 南状に通じ 計ん 0 7 0 して、 るた 意" 父は、 志し 立。 Ó 豫士 儘き分が な -(1) 約章 何と 使け 三さっ 北人で して企業 資格を 會的 た 然がし 處の 祖場地方 は 所との 位功 彼言用言

< た。 る事 老多巧多 な父言 是記は 丸芸 个学 北之 炭に 6. ふだに行 注意が は

しては、同様になって、 彼この L 健三に見せ 時 問語が 機 記す 间急 を 贈る 枚いる 7 の解じの 瓶 7 6. オレ ふ文がれには は 铜 或烹 5 دم 條言 校だ 共活。報告 なも 11-何わ がい 書為所言配言 カン 6.

is 今御は な まり 又は川 話艺 ま 亦で L た が とも続けて 死<sup>と</sup> 方は 角百 Zi de de HE 圓 3 來き C. かっ B 常管を 其言 邊2 は はや 変ら ま がだかれ ぎ 25

駅な顔をし でも 営い 然か 3 斯う 古でかれ 步 に及ぼす ても 彼かれ 41 が政府 は断然それ 好い 保险 ナー 懸け いとい 會於 0 内意で を下 7 から 0 人服意 けで 件完 百四 或官職 を付 る カン 地声 0 彼れが 命を 態度 た事 0) を 變化 今皇 知さ 費さ が なら 彼れの 別で隆い た。 轉元時等 3 性言

時じ

心ら変

名儀に書換

7

費為

は父の言葉になっ

疑為

む

才能

芝

彼言

彼常

家族

H\$

下方

2

見みえ 被礼 度を 62 的高 に認 III y

0)

な

乃"事间 木"《观 オレ 12 細芸な E. 粉心 do 軍人 た 立意 時 場送 彼は他三に向か 時 1) 人を語る 排作 Y, 11:L

外見く に 仕しち 質に立派: んが果 す。 2 童。 被かの J. 7. E 個にた。 共三 個-在言方常 議会 人 能なく 何生 利切 徳には あ 、及ぶ 徐は な常気 京 6 C: 自じ 75.7 與 分差 4+ 木 ま なだ大き 然かし 知し カコ 親と 丁院 れ 何些 は 総言 玄 分 10 3 被 1/5 る 順力 op 7 に思い 20 腕艺 たぎ 行号 -[-題に が

彼常管 した 被此 後 11 総元 明讀 手 から 75 范 候 開か 所有 係法 73 110 7 BE. 頭引或是 カン 業は、原 1150 11:2 金 務也 完かは、 不多変質

な

0

4.

茶

かっ

依心

然光

つて

3 0

課得に L

自じ

0

水冷 す

場。

た。

共方 健沈

傾於

向急

識是

ريه

否な

90 前き

被心

は

又表記 山西

自し展記 さら

ŋ

を

な

け

12

ば

なら

75

カン

彼

0

出然は

不

が解説さ

心味に於

4.

も、共活

用意意

は

HE

來て

0

題さ

Fiz

0 這なな

中に

つて

ま かかな

人はい

だ

ぢ

あ

ŋ

李

4

んか

斯から

币

<

m

排章

な

6

苦

着け

観じて

3

細に三等

が

つてゐる

カン

は 11

き

な問息を

nt

早場たく

0

15

かつ 一己にそん 合理が たて、自分に答を得た彼んな影務はなり」 類は 7.0 事 る 性質は 0) 治療 嫌言 的言 t. > 别答 な きで何 健 な が傾う 何と & う を帯びて 心でいる る する ŋ 料で 間 0 B 出たさ \$ を あ な

白が

75

8

U

た。

は

胁

\$

彼か

似は、

其答を

を根え

付で中京大学 不一けで 的語 極的な強度を離 1) あれ 0 なか 660℃ 流言 起きがあ て災 ば 動く女祭 た。 is か何處にも 3 す して れ の場合も るとは 大きにも 彼女は る 3 細君 っだら こな具象的にも是とい れ 心力 彼为 あ 存だされ 明いい Sep. 間を其他に を 位女生 な 0 の亦たが た。 た。 な政物 た。然か ~) すいか程 見た夫婦、 を 起き た。 な 他等 刺鳥 独ぶ 成立何い 施 から 彼女は 清节 行母 しく を捉る 期常 L な 0 いて がま 破は L カン 隔り 煎 状ち 円し T3. なけ ま れ 稅 然に 係には、 ま 何言 何さか 不能かり、 た。 は 態 何處窓。 れて 分流 かずい 0 れ 自 かと、自じいのと、自じいのと、自じいのと、 男を 動為 分流 消言 から を Z た。健りえ

を打っ ŋ た。 寅り 0 氣意 At-L 面空 利が、単にかれて 無に何うな 事 堅めて行 な 1: 此る が あり 時言 動点 ts ٤ を 0 消極が な L 意 た。 0 7 虚偽の ても 識と 的になる 彼女に最 被实 な彼のなった L 行き 7 決ら 彼女は斯 ない を ٤ って の事消極 動き 健士思は カコ な カン 耳され 的言造『

斯か練り たての結り、仕り相等を実験に知られている。 おおり 仕り相等 かまんり 果ら出た方容 瓦を続きつ 君と相等できるのの 何時の一種気は 不調 の父が は、 あ れて な ので判然云ひい った。 して大が 自当 カン 6. 却かっつ 和を 分艺 75 此方 が健三の た。 重要に 海命を判断 致なは、 永清 熊度は 偶ない 手で調達され 然と 徹を見る するため る 根な を 特片 からっと 别 恶物 ま い彼等 し合 L 池 4. 問为 0) 44 ٤ ' がかい れ ナニ た企を受取 被等等の で 5 許さ 性然 d) 政 は、相手の必然の から割れても 直草 す

れ 今度は .7 カン 九 なく オレ つてたぢ

んぢ ま 死し まり 是 何でで d, 精空 11 15 V

カュ

5

早時

生"

どら 御知

光景を憶った 彼れ 健だが 好心 宝ら わ 產業 ひ出き 地い田舎で ねば強 た かい 時 B た。 少し手を貸し 不安さ 彼女は Ji 部高 社人 所為だ 女子か ・
足く を 生うこ る 九 部 と を W 5 なだれ 時等

気き 糖的は さら 分流 的言 4. して拷 に感 力 細行 -(" 間为 が身體の 6 きなり 自宣 分法 健三の腕に の上に受け る人と が が罪人 رمېد 5 7 な 監議った 関が あ 3 力> 付 Ł 꺔시 た。 41 掮

產党 0 B 老 何と辛る す 世 L それ を見てる

細点一なったがや と遊びにでい ¥, 入ら うしゃ

思な丸まって おは、人では、生物の何な生 75 10 0 l とも答べい 分す た。 な に、次の 力。 小夏 れた。 なか 健言 き をつ 4, んだ 大きが な彼はなる事な 外的 細なる は 行

(381)

0 態に変 る 同為 時 其= F 暗が次 7 彼如 細なる 次し は II b 3 に一の一種で を 來 ٤ をば 手で 上京 1-傳出 更に -> 5 0 た。の た。 たに は 和意 11 5 然光 73 る 細に造る 黒ら カン

ふれ事にば 野さ 外紫 心は一点 の制装を生家の制装を生家 或点は 75 カン 台等 な 実施の方法 が紫紫 た。 於 61 修 細君の原を持つと、 健三を敵とす 視察に 一人は 然んし におくれた。たれた。た 御は -) る オレ た。 3 - 大芸 生言 湖点 生家で 7 TIL あ

3 3. がを繋ぎ細点 阿馬手 所や け かされ しった 下\* 75 0,) 與意に 上き 側背 俯? 次さ (7) 間等人 L 伏堂 間ではた。 自し れて水 なって 然は 路等の 寝と 緩や た。 伊心 つても 11 オレーこ 都行好 和和 戻り 近夜 卿言 3 彼らない 7 3 11 初に時を入って 來會 7 た 朋智 0 を、 施艺 便江 歇七 所での を 検え 枚き 起か 师 闘を きへ 的产 کی 志, 通》保护里。

> 細点便ごの んだのない。 しに 確さ 水等 凡で をひれ 明 光記 -}-調や力 たった。大大なない。 飲つ 3 ŧ 手號 7= ¥, 不 彼 do 女 だった IJ 微語技術 例は 意じ 縁り 彼では 汽 儿小 かと オレ mi 吹 能よく 時 当 造物 排办 it た た。 たり 從三 ま 汗蓉

と 記 口をはば を 或 憶 後 移 気 気 もん 繋 影 時 を 作 し を だ 测し 報 IJ 3 劇りせ L っし たた。 たがしの様と £ 健治さっ

で、 が表現を が表現を が表現を が表現を が表現を が表現を が表現を が表現を が表現を がままる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 で。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 と。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 でき。 で。 と。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 できる。 で。 と。 で。 で。 と。 で。 で。 と。 で。 と。 と。 で。 と。 と。 で。 と。 細い 返ご IJ が たい V. 0) 道を 彼 -彼か 寝れは 細点に 行法に 外 3 の幾次 和官和理 4 晩見う 長額組合 たもん .1.< 茶の 自己 IJ を 四月がの報告 3 オレ 糸糸に オレ た 成門た 此言 と前に 15 Parks. 9过2 君ん は を をなって をなってなった。

政治はな らう \$L た。 とす E 彼にな 난 はない彼は女を押し 藏事价? 魔刀を吹 な音楽がたい油 た 油汗至 此方 被女 期に ZL B 0) 瞋 口をたっ ひかれ ら聞き 这些 do なけ Ŋ カシ 返か カン

~

功等 御天道 私ない が 來言 赤された 歴よ、 行いは 然き カン 4E-なく 7=0 ち y なら 也是 私公 な 死し Vò 恋の そら其を って 赤家 水き

た時に限

彼がなって

ites.

前截去

LI

11年

1)

分子

7-

10

نبه 開語 fifts

5

10

たが大温

55 朦乳

生] 等

流 きから 健二: から問 J: 見な水 1) 捌き まり 彼点 123 斯等 9 145 ffy -1) U. 1115 41 敬さ 25 15 私意 力。

も売れ 頭臺 IJ. ょ 細点に ŋ 大語つ 7 4. NE がなる。 げて、 な意識 気息に 終變 大: 抵: は 冰色 建ります る限 場はに合き収り た。 1987 832 IJ 機 は て : 1 1/13 処 大震 オレ 20 150 取上 75 60 2 \$ 彼礼 たの ĿŽ る は に不必 7 細に前に込む

健児細さを 三さ君と苦る 其意 も な だ の病じめ 度を勝ちい以 业、 以户 紙きる 要等 1:5 發气 MLL 11 - 3 然だろ に被意 また 上 人》 同時は の検をいる不 41 係望り ぶんま i 本 和管が 糖沙 が が に 5 なら 雅になく 1+ いいいい 60 強アル がはら がき 過ぎ 何だ以いて上を 法法な V 以 さう 排剂 É カコ

け 行り婦かっ のて 社 力 E 事 な総 カシ 本色 和汽網 劑!! 君是 LAS ZL の父 な 1.I 後では後では 不 カン 2 して 者の疎隔け 1156 75 ٤ FU.T 0 15 象 埋っは カン K あ 8 は 3 では 歩か 1:

御子さんで ね女かか

風遊

が

からい

だら

0

が

本で、

恶

一が年中

腫物?

だらけ

をし

2

た。

カン 0

ね

崩る者。寒れして ろしく き摺" 言葉を ある れて仕 の唐紙を開け 意が 强く 息むひ 此俭 واد THE \$ な 舞ぶ 斯から それを 万と て急に手を引込め 出たし 3 で凍えて では 1/13 たり たじ いい 生きてゐる 脱ぎ脂 無也 たっ 小懸な が剝は 時み 流流 ないと彼は 彼は其處 かって置 でる きら 人 10 新兴 に千切つ かといふ名さ から げ落ちるや かなか 湧わ IJ カン 南 6 た。 3 3 老 ら多量 彼は忽ち出 自也 辨み別 つれい 6, 少量の 分が 風がを た。 全光體 1) 0 カュ た細君の is 4. 総部に 彼礼 から なかつ 规学 は一般さ カュ 引 産

夜は 其内 女産で御り出れる。 ちに待つた 明らけ たう 4-產 引擎 と変が 御二 赤部 來 ---心なな た で、使三 く摩 家公 は 游 中境

> 産送に 少さ 氣音 海にきう 10 中意 絵で 句く を切き 0

君を非難し 三人の娘の り生んで何う 健ニテング が難し 到だら 3 た。 が女、今度生 1/2: 父に うする気だらうと父になった彼は、 なかつ 少等 然がして、 失望の れを生 色岩が オレ と、心意 た 見みえ 步 J. た。一 明章 たりじ 同意 亦表 Ľ 番片 都で日が

IJ

天 (であった。) には思か跳ら (では思か) で (であった。) ( 後) ( と) ( で は) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と) ( で と 像の未来! 思な振ぶ人と 長邊 が立った。 貌写 宅も 彼出 L た やうに安ら 女 中を後から押しつた。健三はよ 録ってい 強を見て、 意は 健三は此娘 オレ て彼れ 見なな た長女は肌 自分が は段々女が計 來き た。 に開発 を新り た。 沙 いう るよく共子を 健力 なに 相等 然し常に 利特に迎象 ちに悪な 好の悪いの容貌 ナー **ー**) 上 IJ 理》 がなく、 外別と つて本 に落ち 奶~ おい所を明かに認いする。きる意言いつかは、これの中にいつかは、 渡ま 方に極い ち 乳剂 彼女自身の容がなった。 いお父さまり からい 時による 力。 道: 如年 市 な美 that ) を は、久し 胜京 に乗 原に角質 た時 it 3 想的 47 4.

> な風 とう 知計 番. 门。 爱的 として、 の子文 毛をぢ 大意 共産・ な場子は、 かかき 軍好く育たら に剪す 海京が は親語 化學 欲す

> > 題色

にも思う 1 たか が続くる 4:3 れて来てい 心意 何

味も脆気 の細い は、 彼此 7. は親は fi's 供信は 気に交 らしくも 力。 IJ た い感想 何 6 圳" を起き た。 116 自当中原 分差に

子供も小さな時間といっての分割に続いません。 じの遊ぶも 彼れった。 彼は外へ 知明の夜具道 手に関す 馬子 供は赤部 田る前点 オレナニ 寒 が意 Ī ツ 小色 サント 宝 な内側 に想かに独っ 塊 厚為 創作 全 傍に置いてあ 所的 夜哈高 網完 人 細き

亦

形生 污言 「流き」 オレ 49: ら結婚に始 換へ 011611 其定 來記 但主 . The 助一元

清 團 妙か へて上けました

外を歩 てゐら L 九

もう少し後で 次に敵を出した時、 かね 彼此 は 念を押

先うす Ho から急に御 TES つて 豫よ 腹雪 を 期會 新於 L ŋ となっ 川して・・・・ 信に終て 産気は た細れ 夫

かから し独つて遺らう 出 細君の様子 った。 位きる 程度で 彼れは は寒い夜の中に夜具なで離君の腹が痛んでな うと眺急 8 25

れてゐ たきまると 有つ けれ 事の信劫な彼 潮温 ども 75 ゆうに、 た。 に就 は世 1:3 其態院も れ なる時にはい 何度も変 なけれて間に 大方は言

「さら急に

生れるもんぢやないだらうな、

子

供

つて 何だだ カン 0) は。 知し 一世 ないけれ 出力 がんではまた! れ الله الما も段々がく 一任切治 なる 文方 で まる す

男の健三には手の着けやは、枕を外して右を向い た。 産婆を呼ばう 細さん 枕を外り ぬと 前側のこ の態に 度は明かに彼の 落竹 1) 女主 活等で の言葉を 動に 流 1) 4. 彼 攸らなる

に、彼は 会は 彼は何時でもなかった。下 如業柄產婆如 け 年には Ŋ な氣 を 要多 け の利き 要する場合が 話わ 近党が が掛さ 起きの 75 るたび たけ 幸し

た。 あつ 停る車の響を待受け 人を急き立てる暗い夜の中へ追ひ 初時 た。 劇しくなった。 の暗い夜はま 女部屋の入口迄本 彼は其人と其人の門を敵く下女の迷惑。 い夜はまだ明け離れるのに大分間が 然し夜明迄安閑 彼の神經は一分毎に脚つて來た時、彼女の なけ 这來た彼は、すぐ召 れと待つ れ ば 73 勇氣 分質を対する 造" がな 智徳 門が新た前に を

網つか網たないうちに 間なく最かな夜の宝を を婆は容易に来なか 共に胎に ねて依へて來た と表に宣告し 見を の完全 さらして今迄 な。時 つた。 水安に経き 75 12 **洪**俊克 細点 石法 慢に我慢を重 た。 から

に裏まれ 室内に投げ 可で 長い火蓋の中で、 うして好いか 統柄さへ た。健三の 判時 例の借い方に触っ 妊亡 な III s 眠を落して. ぼんや ļĻ IJ な光を た族でー た他主は、

悪い感じを彼の全身にしない何かの 境 に渦 で無いで 物の異じた。様常得 見る 照言す てる 得ず、暗中に構索し に関い 彼れは た。 のは、別子の 何かの境に 別行る オレ 報はし 其或物 ひ見るべ It に過ぎない は動意 に使い 社 た。彼の右手はな L." きも 洋洋 リア なけ たを移っ により t-して 彼は を強い なりいっ ·拉. 一日で 味み判法

カン

細君は嬉しさうに自分 御节 前き によ 暢気だ やし始 ね

體裁を具へた限鼻を有つてゐるとは云へない程でない。それの時である。またんがはまだ人間のついて、あやし始めた。其赤ん坊はまだ人間の 一産気が心で い丈あつて、少し小 さらして た。 指の先で小さい頭片を突 其赤ん坊 の傍 に寝てゐる赤ん坊 さ過ぎる様だね」 がはまだ人間の

水るに 和違なかった。 れない限り何

て其意味が 君には夫の言葉があまりに の運命は中々片付かない

3

健三は彼女の 何ですつて の前 に同じ文句を繰返す

~

<

う どるい 左ざ右が 石だから左右が だ

といふのさ 言らないわ。 かと思って 他に解 b 15 6 事さへ云ひや、 好<sup>v</sup>

部君は夫 は失を捨て は厭ななるせずに書いて、又目分の傍に赤ん坊を かん坊を引

兄の事があつた。喘息で斃れよる場の小のうちには死なない細で、免職にならうとしない。 かずにゐるといふ事もあつた。其他島田の事もお常の事もなった。其他島田の事もお常の事もなった。 入るやうでまだ手に入らない細君の父の事があれずにゐる姉の事があつた。新しい位地が手にれずにゐる姉の事があつた。新しい位地が手に ある姉の事があつた。新しい位地が手に ちには死なな お常の事も 4. ようとして未だ斃 細ない が皆まだ片付 あつた。 と、丈夫が なが きら ねる

# 八十三

やうに

買って貰ったやうに喜っては、一番氣樂であっ 今に何うするだらう杯と考へる筈がなかった。 なになるかをすら 問為題言 何でも彼でも つさへ驚嘆の種になる彼等には、魔でも しい妹の傍に寄り になるかをすら了解し得ない子供等は、無調が浮かばなかつた。自分達自身の今に何ん常の、性質のではなかった。自分達自身の今に何ん常の、という 今に何んなになるだらう 此る 意味で見た彼等は の不可思議な現象と見えた。 たがつ 利利ないる んで、関さへあると、新 0 た。生きた人形でも た。其妹の瞬き より

がずに、 雕裝 一團を れて ねた。 敷居の上に 外からかつ ち ながら、 た彼か はさ ぼん 時々洋服も脱 n

又是地 彼は すぐ踵を回らして部屋の外へ出る事があってゐるな」

時等た。 による と彼かれ は服え X. も改めずに しすぐ共處

カン たっ ない癖に好い加減な小言を云いしまへ。第一幾何入れるんだ ば まへ。第一幾何人れる かり入れてゐち や子供 の胡坐 の健

子になられ と細君とを見ると、時々別な心持を起しなかつた。それでゐて一つ室に塊つてゐる 重なつても彼は赤ん坊を抱いて見る氣 ら笑は れたり

は自分が今治無日登で實行して來たいが、となった。となった。となった。これではいて激をして夫を見返しいないは子はいのがない。 言葉で ない亭主に敵討をする横なんだらう 「だつて左右ぢやな 「馬鹿を 何で遊から棒にそんな事を仰 \$L いか。女はそれで氣に んやうな趣、 して來た事を もあ だね 0 aり寄

かい。

して來た此女の陰や態度は何處となく 後は笑ふ女であった。 くだがけら れるもんだ れい時から獨身 道言

しなかつた。 い顔をしてゐる 「貴方が かった。 だから、足りなくつて大きん 無監察 ながら それよりも多量に血を失って着 に脱脂が 細君の方が懸念の種になった。 健三は大して氣の毒な思ひも 開船を使ぶ いたか かつて御仕り らわね 困点 ŋ 上舞にな まし たよ」

健三は其儘外へ出た。 は微に眼を開けて、枕の 上で 輕く背

枕元に坐つた。 「何うだ」 例刻に歸つた時、 彼は洋服のま」で

然し細君 何だか變な様です 0 類陰 は今朝見た折と違い は カ> な カン つった。 つて熱で火熱つて

と、死んだつて

構なは

な

4.

いふ芸情が共顔に出

一心持が 産婆を呼びに遺 もら來るでせら 肥慈 0 カン V カコ

4.

産業は 來る皆になってゐた。

「熱が少し出ました。 やがて細君の腋の 細に 君公 0 腹かっ た 下 に験温器が宛 から は 九

用いい うだといふ相談さへ を振り落した。彼女は比較的言葉以 産婆は歩う 大丈夫なのか 0 ため産科の醫者を呼んで診て費つたら何 云つて度盛の柱の な せずに歸って 中に上のない。 まった。 であ 上った水銀 つった。

何らですか」

起した。母から掛り付けて來た産婆に信むすべ、産婦熟ちやなからうかといふなし るる細君の方が却つて平氣であ 「何らですかつて、 細に君え 使三は全くの無知談で は とも答う 御ぎ前き なか つた。健芸 身智 體ぢやな た。 -) いふ危惧の念を 熱さへ出れば から見る 4. 電視 か

交細君の

一人が斯んなに小配して造るのに 通り朝早く出て行 てゐるやらに思へた。 細式の熱 がもう退めてね さら た彼れ る事に気が付い て午後に歸つて 1= い、何時も

> 產 欠や つ張何でもなか 何時文用で來るか分 そんなに熱が出たり ij 引つ込んだ 士

便なぎっは するものかね は真面 -7: -) た。 細ごれた は淋漓 L

笑を没ら 6. 观话

に微び

經過は先づ順當に行った。 熟は幸びにしてそれぎり 間を床の上に過すべ 來て、時々記 をし く命語 ながら た。 ぜら 川でな 사람 健生は既定の主 ٠, ٔ オレ かつた。 た 細語 産えて後 代表と思り

てゐるぢゃないか 「死んだ方が好け 今度は死ぬ 妊ぬ て ば 例小 肝。 ひながら、平気で 死に 生い

夫の言葉を戲談半分に聴いてゐら それは御院意だ」 も一種の危險を感じ なつた細君は、 なかつた。 自分の生命に對して鈍いなが た其當時を願なけ 0

0)

一實際今度は 「何うい 譯なは なと思ったの ないわ、たど思ふの 豫想と事 ٠٤. 課物で と思想 に却つて評通 つ たんですも

細君は氣に留め が丁度改表 7 25 なか 人是 10 75 t ŋ 部舎 413 產

忌しく感じた。 は しく感じた。 置が輕流き渡る に見下十態度を きたが したか 感じた。一刻な彼は遠慮なく 1 大が数へて下さ 細君は、 便三は又自分を認めない細君を忌せる。 またり えん なま 白分の 公にして憚ら 動ともす 父を れば好い 何答 ると心の中で夫 カン なか K 0 つけて標準に 彼女を 0 を限が、下か

ると 「御前の方に教へて貰はうといふ氣がな が自從するも のはもう是で一人前だと 時に、到底啓發しやう うする かと 事も出來な こいふ気が がな いふ腹 か細君 V では 0 から ないか 胸な あ 4 にあ 力。

繰返さ 一はもう飽きたとい れる斯うした言葉句ひは古 本を投げ出し し古い女で 時は一向開 3. 風言 をし 7)-な かつ 6 多 手がた。 0 6 あ 9 0

といふ器館が夫の心に潜んでゐた。二人の間に

むなと云ふんち し飲り り眼を使ぶ やな は 13 40 やら そ 机 L は したら好いだ 御書前 0 際意 は、殆ど無意味

ければならな

こだを、記して見なかいのかとさへ考へて見なか

た

彼

心味に洋

筆を走らせて已まなか

つた。

暗い洋燈

から

は裁縫 細い針の日を洋燈 次 ない時 女が 生ま 一番好 れ た時、常い元氣に任せて、相 べきであ 燈の下に運ばせてゐ つった。 一時で 夜き 眼心 から 2, 冴え 標 た。 11

濫えば

7

和"

なかつ

た。

細君に向つてした注意

る薄い灯火の影、彼は暇さへあ 日の光の弱つた夕暮の窓の下、

オレ

ば彼彼

の視力を

が本で、 え」、 時也 ま 73 切りが せ V ~ 金がったち せら。 大變視力を悪くし カン 過る な のは毒で れ も始し うちに、総物を取 終し た經院 讀さ す んで 17 れ F. B ねるんぢ も、木位棒 あ った。 Lio げ た

然し疲っか 収れる迄讀 み續け ない 方が好 カン 6 50 7

な いと後で困る

に他を馬か

鹿にばかり

なさら

ない

0 4.

0

E

そん

15

ŋ は

解ら 主 なに大丈夫です だニ な 十に足り カン つた。 彼女は笑って ない細君には過勞 取り 合5のは意 -I'cl's 味み な が、 カン

最初端の頭位の い解の一と 分类 縮きま 斯んな言葉道 健芸に お の注意を無にする 前章 が困ま つとし わざと手前勝手ら 6 なく ひをしたがつた。 て細君には数へら 1 つても己が困 トは盆 細かくなつて行つ 細語 君を見ると、健三 い事を云つ それが れてる 又头 た。 00 自じ 悪物

> をかつて自分に とも < 見えた。 何劳 とも 思想は なか 拂き は なか 1 細され た彼は、それ れで平気ら を矛盾

大變荒れ 血が 細点な 左右でせらかしら 等 少くな 0 庭に無柱の 床が上げられ た。 なった所為で、 今年は れた時、 錐を立てようとしてゐた。 例で さら より思い 冬はもう荒れ

の上に繋っ 22 「鏡を見 細君は始 れたら して、自分の爪の めて気が付いたやうに、南 顔の色でも分りさらなも 色を見た。 *t=* 

白い娘をご言 「え」、そりや分ってま 彼女は、 は再び火のこ 度温でた。 上に差し延べ

く見えた。 健沈 三。 然し寒い事も寒いんでせう、 日分の説明を 糖力か ない 今年

しく中語 男であ そりや冬だからから 細君を失ふ使三は 彼は己むを得ず書籍、 ことに また人 いに に傾ってある IJ 彼、 信息が が庭を入い

TE

聖 火鉢

小っく カン 0 は 貴夫が 構ひ付けて御遭りなさら か

「己を構な いかけ なくさ 난 たも は 取肯 B 用億 さず

使三は率ろ真而 んから IJ 勝か どうせ 手 K なさ 口台 あ の造者な貴い Ų, つ 0 何ぞとい た。 僻みとも 大に、 と僻みば は 口巧者 歌 7 ま

とも思はな なか

君は なに 床だ 源等 の上流 をにたくと が好き 一で寝返り 虚めなく をして 不管 115% 彼北 方を L 向も 45

つた。 は、其深 い彼女の 服されると知り かつた 別る 中勿み た。健生の 0 前に 0 様子を見てゐた子供はすぐ泣き出 自じが あ つった。 慰藉の言葉を並べなけ 0 ながらも、まだ産褥 か参 理解力は依然とし 胸は 細君の涙を拭いてやつた彼に かっぱん なきょう は依然として此同情 を訂正する事が出來な TE こく を離場 礼 ばなら 彼は オレ しき は能 to. 73 5

次記 意を to 時些 細点 相公 は突 夫言 0 弱 點定

貴意 大何故其子を泡 いて 御遣 ŋ í なら ts 4 0

> 何究 だか 拘だ < Ė 劒 石公 だか 6 0 941 首でも 护车 る

情合語 を仰 つて御覧な、ぐたくして抱き慣 次けて op 40 ねるんで 費夫に には女房や 字.= 供に對 け な V す 男智

處にある 承知さ を證據に舉げた。 済るの に手なんか出せや 實際赤ん坊 知 出來た時、便三の L なかつた。 のか丸で分れ は 彼女は、 らなかつ 態度が な いぢやな 昔一番 俄員 それでも 力。 の奴隷 骨などはい 髪が 製した質例 に水疱の細むは 何当

ちゃあ

ŋ

玄

せんか

貴意

mi.;

<

なく

0

仕し 急急に 「それ迄毎日地い 方が の技 のおきを改 彼は深く斯う 所と云つた 健二は事實を打消 抱かなく Tijty 力2 6 の解放さ なっ つて めようともし 信じて ただ 女祭 て へには技巧 す た自山の人であるか 氣管 るた。 恰も自分自身は凡 やあり 0 て居た y. な なか ま が 47-0 あるんだか た。 カン 同等時 そ 時に 扎 0) カコ 6 自也 op

15

父の方が正しい男の代表者の如

ば

なら

ない

女言

は單純であ

た。

今に此夫が世間

くに見えた。彼

は自分の

分が

型なが髪性

退回な細な細な 1.3 0 讀よ んだ。 君公 は低本屋から借り 枕元に置 た 小些 小説を能く床 る 戸が新

御君な

彦 カも

B

カン

つた。

人は二人同士で

固然

れくに違ひ

3

いふ確信を行

た。

に相違して健言

湿

であった。同時

と大き 細君に向つて訊 污意 斯 んなものが面白 い其芸紙が いた。 健党 4, のか の注意を惹く 時

やらな気が III. 細点な 自分の文學趣味の低い事を 朝

ら抽象し く豫期と 6, カコ を知つてゐる てゐた彼女は、すぐ斯んな口気 たって、 て見る んな健言 便三の所 IJ 色々な方面に於いて 田岩 反特別 と思った。無論彼女の眼 た。彼女は共何古 とは異った意 へ嫁ぐ前の彼女は、自分の父と自己 ざきり した一個の オレ 男性に對する概念をその数人か の所へ持 から あ 官邸に出入する二三の 面に言い 自分と夫の 男を、 17 つて水た彼女は、 で IJ が利きたく 生きて行くもの E. 彼女があずま して 隔沙 の大に於 を なけ À れ

た彼は わが座

園が 子

丁坂にある

唐智

木の指

も殺風景な

を苦く

所言

紫煌を

監督を一

枚芸作

らせ

0

支ルが 3.

b

た友達に 1

0

品是中蒙

٤

V

石七

摺

5

ち 0

ある

つを 費 8

0

0

1)

出汽

大

れ

た。

れ

カン

6

其が

を

を環境

着

そんな 人に が 生り きて る ようとさ 思智 な カン

「随分厄介」 から見る な交際だっ 馬鹿々々 12 だい ち馬は 鹿か なく L 44 ぢ

其条中条

張仕 ż

方於

がな

んで

れ

i

V

p

5

6 4

す

け

れ

E

賴於彼於彼於 れ造紅 6. の心は全く報酬を豫期して 彼に取 原稿料 0 力》 此間餘所からいた人ると、矢つ張 が何 頭腦 いノートより 箇月餘り前、 つての う消費 れ 此文章は 虚敷の如い喜んだ の前に置 満る面白 初 L の武 外は K 何だ。 臨時に受取 彼流 長統 みに いた 何答 は ま も作る 原質 過ぎなた 気分に 時彼 きるない た る 知ち を書か 力》 必要の 人 15 0 0 方面に 驅から は 問題 た三十 は意外な K カコ 60 類防 9 れた。 ts に就っ ま た。 れ

味れど

登い

をい

いふ餘裕

な

V

彼れ

it

不ふ

中で

ょ 0

1)

は

だと

た細い 黄きで 餘事 を 買か 步 た。 懸け 彼れは る -6 つて さうし は カン 大きな草花が は変属が、額は静力が、額は静力 大龍 あ 何うしても ·胡<sup>c</sup> 來き 0 竹符に 麻笠 た な た。 た。 T 其名 花法 竹诗 やう 吸を下りてや 彼なは た處に 花袋 丸言 瓶は 0 細は朱色であっ 水 な限をして此不調 下法 描かか 丸で という 時等 釣合 あ す ない ^ りぐそ 振ら 何も無 からく でも 3 れ 陶器店 谷中の方へ る が取り 7 下音 れ わ れなか C: iř す を た。 壁がに 床の間 つった。 から 3 假 比較的小さ かった。他はなる L? 落勢 増し を記へ 中条個で 0 付 の上へ載 7 間集 カン 行い な 薄字花法 0 釘針 4. 瓶的 V

加減な選擇な と着物をなっ 反物を買 滿た カン た 彼は Or. いい け勢崎銘仙だ な選擇をした。 のうちに 幼稚な彼れ 义 名前 方は 本郷道り 上等に た。 が るべく就め が見せて を抱へ 織物に 彼はそれ迄つひぞ 0 服め 見えた 吳〈 就っ あ な のる一軒のい 店を出 11 オレ れ け 光ら ればな は いて 3 無なるの オレ 番ばっ た彼れ 何答 ts 吳服屋 知 0 43 K 其你物 は、 TS 聞き j. 光"。 (作物・事がな 揃言 ち 識 カュ 0) から へ行つ 辨であ F た。 彼心 V 7

> はてん 好意すら失って する にな 7 是記等 かっ がに比べてい から忘れてね 0 な 物象を た。 カュ つた。 自分より 買加 113 る る 調力 糖 た。 Ł 彼は紫海 国語 生主彼此 7 るる人のよ は れ 恋が 15 to the 弘 義主 供養 他た 0) FILD 生活 人に に對於 を過重 眼が就中 就 する など

仕りね。 さう 「左右さ 方於 親切氣は丸で 然 がな 損をし L 姚常 な 0 は 偉計 生記 して窓 くな れ付いての見祭坊 15 B 義 方特 理り カミ が 玄 霊 だだ E 增生 な れ 1 だらら 3 0 だ は 力。 俸言 4.

親な場が 0 健なさら カン 易 ٤ 一は一寸考へ K 知 よる ある れ 15 る女に造ひた 4. ٤ 己惣 なけ 方が れ 13 不人情 红 力= なら な K 分 出官 0 來て た。 妙意

光達て見た時と脚がは、寒がないのかがは、寒がないのかがは、寒がないのかがは、寒がないかがは、寒がないかがない。 大芸など 项3 此方 7 重 會 0 ね が まだ健三 使力は だらう、 常言 カン 造っ の第二回の 客意 01 寒ぎ 前点 記言 P と共に IJ に粗末ない は 計は 出栏 を受け 丸。 祥艺 な服装をし 火鉢を 玄 胴ぎ ちく 類

いとさ 足た 神經衰 1) ない 思報 力》 點に於 は 弱炎 B な の結り 腰口 カン 0 果 あ た被 て、 たり 斯う感する は、自ない 細なる 浸しみ と異な 分に對する 0 込こ る カュ む 所言 N. 冷心 がな 知しれ を 注意意 防電 な

もかつ 気が女芸には 0) 毎朝大を送 梳く は 大き切ち たび ら ŋ い髪の毛が何本 こしく れが彼女には 櫛台 出た の隣に絡まる く見えた。 7 から髪 失さなな となく 矢はれた血潮より る共投毛を残り情 る大名は を を となく残つた。彼 となく残った。彼 をを えい れ る 細点 君公 置お

を有 L ひとし 彼女の胸には微かに たとい 彼女は其微かな感じ てゐなか 7 ふだ 生きたも ŋ て行かなけ 0 た 罰を受け を 歩う 旅 時に で言葉に れ 上市 いふ感じが湧 ば 10° 其感じには手柄を た げ なら ٤ た 自じ 41 ٠٤٠ める 分が 恨るみ は、共気 程の頭 生皇 いた。 償る

子 が 交 も自分の物だとい 彼女は自 が可愛くな 女はぐ 抱き上 た つ す の傍に げ る と自じ ば に其子を思 さら カン 其がえ 分が 7 ŋ から出 手 6 理り い類へ自分の唇を 應え あ 富な 時々分野 置 0 た 0 な B 0 V 赤んぱ 手を は 起ぎ 何ら しつた。 8 持。 数 を 7 手で

> Ŀ は、 「そりや 欠? そんな カュ ら 暖力 班 の視き込んい カン に機 さらに寝てゐるその顔を、 此方 誰な 子の の音物 何 です 弘 要 3 カン 心配さらに

え

健党等 細なれた そ カン れ れ は姚龍 ただ は一種 は 鉄つて 八きな模様の カン と気が付い 6 祝は って臭 を ME あ る切地を眺 れ 3 20 細された た。 3 0 た 膝で 0) 上之 10

左右が で す たんだらうし

K 下於ら ない話だな。 金数 b な 5 0 10 止 也 ば好い V 0

贈り物をし 彼には 健なさる FILD 一から 何出來 なけ 貨 來な つ た小 れ . ば 氣 か 造がの 0 0 中菜 濟ナ ま を 割 ts 4. V١ 姚紫 て、 0 心心持 斯うい が、

だ 6 か 0 も貴人に對 b ま ŋ な 己の 金なで する で記が買 義理 だと思 0 た Ł 同態 0 事 子になる N

-6

Ö

b

0

Op

てねた。

4

づ

れ

K

L

7

L

<

れ

がは世間でい を あ 贈り 返さら 他と いる義理 ₩ から物を貰 が あり 7 ッませ 苦る 克別に守い L ば吃度 がつ そ ŋ れ 過す 以后 きる 1:3 0 女是

0 6

何と

うも

图

る

ね

義

理り

々

Þ

0

て、

何能

が

義

理り

ひて焼を潜護 だか する 他を訪 な な川雪 今に 0) ょ 醉 んな事に 又多何 健党 il) 張 あ 間為 IJ は 11 1 るメリ すー 解認 カ 分於 る 御智 Đ 時に殆ど土地 そ け よう 0 の小遺を比し 方等が  $\mathcal{Y}$ れ を と存外無 ス 0 L を 餘程 \$ ま ま 産がも だ な H そんな カゝ 不 カン 心に 6 借か 大流で を ŋ 开结 な 持ち 192 細ないん 10 祭子 的 れ 和武公 L な事 な は、強し たがしたがし 0 دمد

## +

持つて 力 一來たんで 6 元》 は 御お 姚 す 3 2 h 所言 が 色岩 んな物

何か吳 細ない 1.5 を 0 ñ yr B は 健力がある る 0 0 2 K の顔を見て突然斯 ださら る は b + N 五. ć だ 0 す 返為 カュ 300 L を 皆其5 か さる 御 御物 禮也 事に 事を云ひ出 を目的 奴さんの

夫で --15 缝艺 カン 0 1 澤克山克 6 から B ŀ 見み 0 ば る な カコ と解す ŋ んで 五. + 缝艺 排行 Ħ. せら。 10 0 返か る L 2 文質 をす る健児 さら か 思想 \$ る は 75 0 たっつ 人 は ない 達 カン は 程知知 高なが 中签

る部に行

かなかつ

た時

彼は不闘馬鹿々々し

PER

你

is

0

K

十圓餘

1)

聖記

apo

ま

つた儘元の座敷へ歸つて、なと、一枚の五圓札があった 載せ 減な時分に彼は立つて書籍 ある紙入を取つて、 った。 お常の前 お常の前へ置 そつ つた。 1

な御心配を つたのでは御座いませ の言葉と共に紙幣を受けのでは御座いませんから」 生掛けては 濟ナ みま せ 20 さらい 納等 奶

失機ですがこれでゆべでも乗って行って下さ

たやらに、それを費ふお常 小遣を遣る時の健三が此前と同じ へ入れ 其上偶然にも五回 衛かる ٤ る最初と全く 挨拶を用 いる金高さ

·豫想した彼が、二度日に造る玉圓を豫想するなる。 ない 節は其所有 分う筈がなかつた。 文の質質で L 五圓札 彼常に が無か れてゐるば 始終充たさ 度川に來るお 0 ったら何ら れ カコ

> らざる義理立をする を動き 是から J動かして居た細君は、手を休めずに斯ういつ。 1日分の關係した事ぢゃないと云った風に熨斗 でよくないと云った風に熨斗 さし ば ななら あ の人が來ると、 な紙が、 3 同だし 何以 する。 時。 事是 でもれ 0 まり かしら 上間遣らな 姚記 が 要い

か。何もさう見榮を服る必要は てるさし 無な 無ない 時に遺らうつたつて、 とき は造物 5 ない 0 数 好い 造中 V 九 ぢ ないんだから やあ な ŋ は分別 ません

えた。 かつた炭を熨斗 二人の問答はすぐ途切 から 火鉢へ れ たてし 移す しまつた。 音をが 其を 間於消費 12 えか 開章

紫檀の書棚をじろ~く見ながら、彼は其十分にしているとなった立法に関に負けて置くから質はないかと云った立法に へると 夫の紙入に」 瓶を買ふのに 健なさる 一何うして又今日 にも足らない代質を大事さらに き五圓 は床の間に釣り合は なに 四圓乳 がし は した。彼は いくら 五圓入つてゐたんです。 カン 取ら かがい ない かと云つた立派な 礼 たびか 大きな朱色 くないち 指売が の花装 が百 熟ち 出性 貴窓

0 0

た。 質はまだ買ひたい とに、手端の付い 友生 から受取 た原稿 \$ た五周札が のがあるんだがな」 から たっつ 形を髪が

事法 ずが出來なら 健三は細君の前に特別な品物 りままた。また、ままである。 何を御買ひになる積だつたの。 作ります。

の名前を撃

あるんだ

と感け性 上追窮 は掛け 然に際限のない彼の言葉は簡單で する れた好貨を有つてゐる 面倒を省いた代り に、外の質問 細点 がの質問を彼れている。

ち合っても、 んでさ それこそならないや。一人づく相手にして ーあ 一定時時は鬼に 「今でも矢つ張り喧嘩が始まるで 落ち合はないからまだ仕合 の座敷で顔を見合せでもして見るが 御婆さんは御姉さんなんぞより餘程落 は兎に角、己の方が厭 まだ知らないやう さら が ・島田つてい せなんだ。二人が ts せら 人と宅で

來る事を

144-御わ ます 構整 下系 43 北 す 今は日本 (J 大芸芸 御海

部に てる 穩 カミ 障子 に依は 3 た 耐質 子礼 越に

7 7 初了 後かけ 3 主 段なく 0) 方は まことに丈夫で 肥豆 なら op. 5 御二

社

年を

4文兰

御

ŋ

ます

の他 ŋ 康 何處こ 二には老後に صد が 疑なが カュ 不 0 氣 れ がは 味 0 少さ 7 なく 10 瘦节 世 虚さ とも 斯 不自 むく 方言 あ 0 然に 思蒙 肥老

でも んな推察さ 飲む しんぢ 彼如 ge 0 胸むね カン を横切

彼の代言で 女きが 織する 0 なり 又變にご 気性が 継いの は 肌结 状態 あい 身に 水を習 何 處-新き 力> 着 こ彼がま さら 麗に 17 の文であ して 絹魚 た 7 な其人の 洗洗坊 カン 2 0 20 分か 光 る -> 弘 が 斯達 が か出來て 姿を 残空 は 其着 健生 100 つて 建立さら 朓為 な 何と < 4 物為 83 は 2 20 なぎ 事 古家 なに る なり 所言 やう 6 彼。な 羽壮 時じ

图表 健はんざら 此品 6 何。 虚を 6. 緑熊する 見みて £ 0 Ma つてる 林宝 る 人公 y. 御二 3 F) 座 6 なら 45 け 支 ち 6 な せ yes 够 2> ŋ つ 主 111-2 ず 彼立 中系 11 k

すぐ考へ 15 此人と 己能 人はこれ を口じ 分意 İ 116 IJ り丈夫だとも 分だ より 金持書 思想 F 思数 7 7 20 7 る る 0 る だら P 5

して、 んなに 友差 を自じ K 忍ら 彼れんで 近京 弱く むい の健な Z, 話は - 2 1 cg 0 然し身體 な 7 • 彼章 い L V 11 質ら際に か 0 ま o op 器 -) 者に 12 0 健り 腹等 た 康 を立た 未來を たじ B を損害 或特は だ 论》 て費 Ł 想像 人で 41 他公 i. UI 不かなか 様き から す 22 林な氣を起ぎが 日分を斯 3 た 快方 た んび た。 を 九

は 3

彼れべ 彼か 使るだと 健党 海 は 7 は 年も 5 何なび てね 思なる 30 新 が 故些か カン る は おお 相談 手 しく床 郷額 と光 默至 れ つて ば だ 金かれ とを 7 0 起居に んだ。 36 間等 對きし 雕熟 常記 に飾っ 門構の宅に B L 0 P. た。 旗 不 5 阿肯等 自也 を れ 近点 雕築 曲等 0) た花装 心意 いう めて 3 住す を る 独なと ちに なけ 起ぎ h 1/13 た。同意 -さ其後 得是 初き 下げ れ あ を通言 女さった な 0 4. に明 す

返れ な 彼がい は とに 姚哉 よる 1.3 加音 己能 の方 た。 何急 不 不人情 たもう 不见 情等 通道 腹岩

d'

0)

可晓

-C

力二

4,

知し

通信いて 彼。女皇 杉 常は、は、 共気を な話をし始かす。 110 を得る 分道 厄介に すぐ た。 な 彼女 ま 111-47 朏 一月々八 間沙 般党 似学 也( 好きの る金統 事 見少 に就っ

彼女に取りない。其会 はないまたより はなの手腕上 何をか た り外に人間にいふのは、 废? 41 111-12 界に 質値 を定 ¥, 見な 更め 13 0 は

H 彼かれ ま 世 L 政肯 高影 から 少さ な 称 6 b 吳《 す れ 32 1 13 好い 4 1 方祭 から Ci 御二 座古

淡たに 物きす たく だ 生 は 指 3 被女 牧き the! ない B ははなぎっ 反な Z 商賣を ne 0) ~ 物あの は 不二 間別の の高を健言 分意 は な 題にはな を開き 代當 製作さ ŋ ナニ っに、毎月 流等 計裝 前 な 提品 る 废 オレ 主 男を なけ 拉管 7. ٤ ば、 H 0 -27 て見せ 分を記 編結 れ 愚 た風引 な だ 17) が 加ち 13 彼实 7 盾<sup>5</sup> カン 11 費為 监 冷告 出汽 能

.

ツ自 分の 此年寄は、身代りとして最 る老人にだけ意 力> か始と意義の 味み 0 も適當なる服を

健三は殆ど自分の想であった 態に就いては、 しさを感じ てしまつ 、 東寺島田は彼に向、 毫も責任がないもの さらして人並でない の想象 文芸芸 の残酷さ加減な大なのだらう」 0 つて 0 わ が健康状 突然斯ら 如き忌々 3

祭き張う

「お縫もとらく 亡なく なつ て ね。 御 一院儀は 済かん

迚も から 助学 力> っつた。 な 云 承よ 事是 れて見ると、便三も急 知道 火 は、存職 してねたや 病 ٤ なも 4.

ね

「さらですか。 可哀想に

なに 病気気 か 気だから迚も 癒 ŋ つこな

鳥紅田 たやらに煙草の は 平然 して 輪を る 死し 82 0 が 情を ŋ 前だ

し此不幸な女 の死に伴っ 7 起き 經 經濟上 0

> てかれの 重ないというでは、 「それに があるんで は、 就いて つつた。 島はたに 现意 す れなけ 顶上 非心 0 れ 0 7 つければか 豫士 死し 想等 なら そ 出いて賞は は 0 すぐ 75 8 カン 0 t 0 事じ な ŋ 質ら 43 B と国産 E 遊 な る 10

此處迄來て なする事が してゐた。 HE 來た。 使三の顔 健党言 は 聴き を カン 見た島田 75 先輩か 0) ら らま後を指。 様子は緊

との 「まあ左右 「文意で 緑え が切れ せらし で。 ち 主 移 つたも 経め が死し んだか んだんで、

やら K 月できぐ 送ぎら っせる課に 行かか なく なつ もう今迄の 柴野とお藤

丸まで 一今迄は 島岩田 おいかが外れる の言葉は 金龍 たり 動えるため かね。それが急に無くな る が 變にぞんざい 0 年岁 金記 4.5 15 な つ た 困るんで n, 文差線に 此

角があっ また 訓言 なっ を ち 8

話り見と彼れる 何と 一さら 他是 7 費ふ人は .吳< 0 れ 懸つて來た 誰だれも 御まれ あ につて仕方が ij を 措 な V 7 から b う外装 ŋ だ ま カュ 15

> ない ん。 内が終も 今後の 何答 オレ 文管 0 事 を L なけ れ

ば

三きは、 る やう 島岩 態度から 阿田はは を

虚切って
小さくし ない 凝と健三 相手の心を激昂させる丈であ 半ば弱い 深人の危險を知 いる の顔を見た。 を脅か 生気 す 局 やら 田岸 探き ij た。彼んである。 す

永奈い 此る 急場文でも 間の事は 又緩々御話 をするとして、

てねる 健三には何ついふ急場 越さ か解ら な 力》 が彼り 等 0 間がた 持も ち 上点

3 宅だって暮に 0 存を は常り前だら なり なく gr. 百 いふ気にな 3 らな **万と纏まつ** だだ た数 何處

は勝手にしろ

もん 其ないない 笑談云つち 0 融資 な金は 不能 かな ul, IJ なんて 是花文 りませ 0 そんな筈 構か

がや 有つて ち です ふ Z. 無なく 御与 って 多 收与な 無流 は V > 月記 カン らら無な 八 Ł あ るさ ئ، 文音

健はさり 三は此無茶苦茶な言掛りでないか」 ŋ るより

もはない なか 11 0 カン 漁よ 期き 反は 常言 L 0 事を 鳥語 口至 K 15 就 TI カン 7 5 は た。 何以 B お

何とし あ 御招 学さん 0 方言 が 东 だ彼っ 0 人公 より 好い V. 0 步

十九

る

36

常の態度は時常

K

違於

な

かっ

島出

の請求然の

訪問毎

10

增多

長う

す

る

0

15

此台

間多

費ふ

と默葉

5

7

歸之

行

6

0

座が変と Ho ならず 現 は れた 學法 下 長祭 45 す 島屋 1" お 0 常記 額當 事 又是 を 健り 瑞生 想き

夢のやらればのでは、 を點す んな ŋ 酒た た常時 P の高時 古かし カン 陸等 0 まし 7 飛んで行つ 2 生 云い つ れ 支配さ 何芒 0 11 付了 唯智 に遊療 九 4. なに る 0 オレ 0 U 記念 も構はず てる 樂な 敵党 な 心同志で L 40 3 た カン た後で だらら。 へつたら 他管 B 見みる K な 力> 3 V つら。 金銭ば、 爪品 以い き 上言 其る 何さ カン

ょ 一そり 鳥 東 田 が é まだ 何詹 か云はうとしてゐるう さら は E

ち

奥艾

ある だら

な自じ

日分差の

過去

眺る

7

7

ま

5

は

健り

は

5

少さ

L

~

お常

0

話

を島

田だ

K

7

る

所

かのった。 6 45 鳥川 あ 0 带 共に \$L 0) な 中の憎悪古 **潮**馆 に彼の 外元 カコ 0 心であ 何許是 過か 去 なら消え失い い愛熱、 見えて 無 感覚を 4 な表 13 仕しな 情に 郷ま 0 0 カン たと に鈍い は 有た 當時

た。 方を向む を受け てゐる 詰つめ 彼此 彼れ た。 は と見えて、 いた。 は 7 腰門 無言で 吸むの設 カン 火災鉢の ら煙草人 を落すとき 懐空る 線電 吸す 感を敵 を探き 人を出た とき つた。 カン して、 にじ な は 力。 左背 刻煙草 そ W れ た。 0 カン 学で煙管 脂やが すを 鴈首 6 音をが 健な 三世 河流つ 0 L

た。 彼は健生 彼☆ 段人 5 た。 彼江 は た。 疏通 茶に それ 他三 健なぎ 歩う なる 0 0 カン 好よく から受けと 一は默つて 二遍え いふ事をするの ŋ N ま なっ 0 収 4 加斯克 0 た煙管を 其が手 御福 た半紙を割 カ 遍江 \$ 際語 生物 羅ら 际を見てる。 に最も 「惶煙管 でせら 8 即在 て小然を拵っ 75 た。 オレ と心持 を掃き つて た 人公

> 5 れ

20

好ささうに吹きながら 年や中 同窓 Ľ 事で 結構だ。 こながら 大汽纸 正さくわっ 歩う 0 人などは 3 不 -あ Ŋ ま 行い 世 ん。 きま 池 年祭 から

> 0 え 子二 お 供着 رج 7 赤泉ん場 が 0 泣な き 此間生 出产 0 やう L れ -0 知した す ば 1)

女祭 カン 女 で ~ 何と カコ 此 力を IJ 主 せんでした。

2

ij

ریمی

Š

3 か丸で気が して 島と田だ へえ」、失機 るる は色々な事 付? だが是で カン 0 胸に何 を訊 な カン いた。 幾くち 2 な考べ それ 118 0 が浮っ 相信 カン んで なきせる たたた

遺んだ他三は、つ ともの議論を、つ た。 ば、 出意 75 الم الملا 年告が 縮ら F 奇が一人何處かでで 一人何處かでで は、共時赤ん坊が から \$ が殖えると 空想と つい py \$ 五日前 死亡等 付 カン 死し カミ 15 j 何也 61 82 る がます 變元 弘 0 カン 國 だ で 一人生 E 0 いかや 九

連がな 17 け をも 0 な ば れ 彼立 だ 0 とも か 0 幸 其るみ ٤ 彼此 觀力 ŋ 今の 明治に 身马 た。 念和 0 好代りに許り 代哲 政党を 1th 次には かをぼ 健三は其處迄 夢 ŋ なる は 0 取 ゥ سم を理解: 赤ん坊 うにほ ŋ カン 易 解院侵害 死儿 さず赤 行く な 力がら やり へであ H んぱい 排物 れ な ば 消めて た。 0 カコ なら 用語 0 0 た。 た。 75

1

のう

何元

B

同じ言葉を

IJ

返か

2

也

で何處に

B

30

な

0

線(

ŋ

3

返か

彼は何うか斯う 幸にして其言葉

か給仕に

ならずに済

白し

日分は

州飞来

上京

0

た

0 んだ。

しだら

周点間な

0

事じ

は

雅站

受けず

に乏に落ち

兩 方は カュ 7 6 突き 時に海 返さ て、 y 雨や 方等 0 ひ、 間遊 を

は今に カュ 0 寧ろ物品で 役に立て を取り扱つ を 養父から見ても、 であっ たの 造らうと いに對して、 たい質父がか 4, 彼は人間で 月第 きないに から あ 我

此方へ引き 取と TITLE つて、 給に 何でもさ 步

を與意 つた。 斯んな 酷薄といふ感じが子供心に淡い恐ろしさ 其時の彼は £ 事を云い 意家を訪問 5 0 ---何意 批世 れては 分 -0 功能 間対 つった。 して 幾歳だつたか能 HIE VI 健芸は なけ た 間數 だー 3 時き 项注 の修業をして れ は驚いて逃げ であ ばな 島區 った。 くり B は何色 な 館か 立ら か 赤线 13

付いてゐ せらよ。 貴を打に 天に氣に入る人は何う ななか 心は斯うした鳳刺を笑つてはかかいはかりないないないないないの中はみんな馬鹿ばかり 健三に向つて云 った。

前は役に立ちさ 領急 す 机 ば 人是問題 7 れで 好心

んだら

不思議 う 去 だだ世で 0 だ D 來き う 水上らな ちには、自 意も ふ終り 無也 分元 大分交つてゐた。 の周 を、 7 園な 既さ に出て 能よ < 來意 闘か さら 終報 た

其現れま して此現在に發展して來たかを疑っ 彼は過去と現在した。 た 力》 中の為に苦い つた。 との對照を見た。 んでゐる自分に は 丸ぎ 過去 気が付っ しかも が 何さ

C.

阿公とであった の父と なる 彼れ 73 **⊅**≥ \$ やち と島田 0 と段々離 た。 80 方から見ると、 現な れて 0 彼がが 関係は Z ・此現在 行は 0 自分を がお常を忌む が 00 破は 0 製な の亦此現在 作り 御陰で 他と反び 上書 0 0 げ あ は 0 0 此現ださ 姚浩 Je.

はいるでもの

0 で あ つつた。 及が合はなく の御藤に違い 見きと

> P 生物細君 あり と思い だ つて ませ つて 役に立たなくつ の父は役に立た ちや つ 男で 何に

> > から

な

弟とうと あ これに反 もさら 反して健三は甚だ實別に遠いふ方面にだけ發達する性になった。 性質で い建 彼常 女言 れ 付きつ 0

行等が 除ちの きも 男を 時にも彼は懷手 0 は轉定 分から る 0 な 15 手で 3 傳記 カン をし 0 ~ す 彼れは たなり 111 ;'ng 來な 流 加を何ら渡い カン た。 大寶

面に移してなかつた。 の利き 動きか 力》 して ない ない 解に 行 さら 仮かれ 0 物ぎ は L 0 やうに 7 修定 自じ 分が ¥, 映き 0 0 本領を 盆へ 7 眼め 15 如い何か 更動 12 20 のが動か

復行 料がい んで カン 彼は此見地 4. を るる遠い田舎へ 其弟は健三から見る カン 又兵人 家が庭 から、 3 5 告細な 彼は此人の前で 伴? 理學上に毎日日 ち を横行 れて行 と如何にも 0 って Þ がようと 他で はず の遠慮會 課金業は 生意氣 分がの ようと

(395)

彼当は

歩う

と不以議

考えが

でなら

15

カン

つ

其る

私のなっと は撃る 「八百圓だら 收入で す。 3 が千圓 0 だら 器が 5 が 私名 o Ì P 火火を あ ŋ

豫\* 期\* です ぢ 1:1 á 田だ 割情 外時 は < れ 共产 に頭の する事を たと |村天 つて 來て HIE 默な け な た。 て臭れ ない カン 風雪 0 2 彼は、 れない 0 答が るが、 れ 以いとうづ 自己 分が

子し を締 参ぎ 8 は V/2 る 5 文为 彼れは 8 上尚 げ 下りて、 ŋ 返か 0 開き け た

カ> K か 暗台 に共限 0 は 彼らじ 版を見下し 凄さも Ŀ 襲 ij 自身の呼から 施える 世 健三は敷居のい言葉を一い 2 然し彼はそのは \$ 出 又不氣 四る怒りと不ら 一句の 水水さも L 輝か た 快点 彼かれ き とは て明ら 0 5 35 な ち

た御金で くから暗に健三の氣色を必要撃を跳ね返すに十分でま 哭れろつて來たんですか 0

ま

造るも カン

な態に細された 全态 あ 態度を見せ 御婆さ は微い 突な んの ts 方は が が 細く長 -) と大き 3 たった から 肥奈 ds 主 る なだ安急 ج

0 幕を健児島に 0 ^ 頭を出り 方だっ の中に豫想 す やらに斯う て、 是れで けから -> N 來意か る ね ~ き次言

む人の が苦を鮮明 同学時 濟ナ 鋭い眼 まなか カン を に開源 た。 つて ¥, つて、 彼は始めて るた記 質家か 憶で \$ 新し 引心 呼ぶ アド き 取也 際さ V 取られた遠極の世界に臨る

變つた父の此態度が しての特遇を彼に即 母は情勢の 込んで來た 魔物 を 愕家の を、根こぎに 厄介物を背負ひ込んで た父とを比較 明始終自分 の父に取 た。 カン って が、 して枯ら L 額付か 0 iC 健かぎ 75 斯 7 をし 7 のか 2 から 父に對 んな田來損ひ 度とは 2 つすぐ 小豆 した。 驚き 今迄と打っ 3 うる健なさら 慳如 L て 彼か など子と ねた父 は養父 が 個こ 舞 る大学事とに の変で 0) ₩₩ U

げ 子に た。 抑誓 知し b 付け 彼気は な 一次的 カン 遂るに 0 育に た彼記 彼 4:4

北

は

頭を

接た

下に依然 たやら かつ 其上肝心の 造物 た。 る氣 0) る な ない 繋がる がなか \$ 0) は 本人は歸 有つ のに、金を掛け 湖子 たじ - 3 飯心 を 食 がで仕たった なる は 楽て t 111 支管で 話がに 父は、意も 3 は一銭でも惜し も籍等 以小 なしに引き取 外往 ならら 很冷 面党的 健治 6 な V

遊で あ つた。 いくら質家で った。 いむと ر، انہ 時に、文件に、文件に 育元 れて 行 1.3 力》 げ たに ムば L 大流た

が當然 し其外の事は だ はははない方が方は 11:1 方空 ガ かい ぢ ریم な 構發 6. 7. ない。 5 食( は 先かった して造る 然か

事状っ なに實家へ預けて 島 田 だ 父の理窩は斯 の成行を は やらにな 以及島田 を観望してゐた 健儿 0 0 置超 ば大変 きさ 0 人员前线 共 明書 -}-0 沙 常い 礼 汰に はず 4 方は 何是 カン

10

カン

6

ば

L

は

ま

だ

悲り

觀力

7

彼か

道)

造された 着された して して、 彼れ三言はに を覺 制き合金 翻きは、村は ます 御ご れに比べて何の位となっています。彼は子供に對すを知つてゐた。大 がとい 目じ 赤窓ふ 信》 0 8 あ 位强 する を見せない do カュ 、大事な睡眠を感性めに夜中何度となくかなかつた。ければ いか親常 な 事を云い 0 0 が の を で に か の も で い の も で 0 が変知が変れた 性は < さ 耳か 11-1

つて は Ħ. 大き 地震 日前少 し過ご 君は思ひも掛けない飛下りた。彼が近になった。彼が近のあったを 君んへ が手でを敷する。 を彼れ へ な 上京彼如 0

何な氣き 夫は不 不人情がた。 ね 自じ 日分一人好 け れ ば 梅な 11

加益か は きった。 手供の安危を自分 がまた。 君の不平であ は 夢的 不介分よりさ 3 思言 あった。明時のから つて ねな んな批 カン 嗟さな 0 たのでである。かった な 0

VI 3. 時害 0 de la 子二 供給 の事と が 考かんが 5

は前きか 日じで 分だす 如い 何办 不5 小人情 0 cop う な氣き

> を、 然か の却か L 0 冷な は Sp 我物の カン 15 眺荔 に子 8 供電 を 抱た 4. 7 . 2 3 細点

行り ても、 ば、 様う L 譯 ばらくする が 遺泉れ 子で供る な 分な -0 زا 澤泛山 とき な が カン V だといふ ~ 15 大龍 ٤ たといふ気で を持ってる 遠を で彼の 0 2 が、 未来に 思し れでゐる くら る。 が 延の \$ つと廣 東なに 御が御がび 前また。 5 K 前き とされ L な な V 2 6 V つ 個は と離れれ が、 7 雕绘 た 20 つ そ て れ れ

書は新 は 111 於 整 一 落 行 ひだ。 た時見る 見みろ 彼れの 感想が か又急に科學的

れ

生が舞りでは、 色彩を 此方 W が カン 伊塔 6 解から 111-3 帯で 15 は 10 10 生いも 質がが 出 な が生まり活 同だ 上きて 措 彼等物" 希吉な L 事 3 をのたがるの るで 翌年 有 則 何らか た、 は、 といい。 といい。 といい。 ば する 15 0 さらう 欠っ も死し動きか 6 あぬ物ぎ 其意 張支 其る幹 為た 報号 B 0 W 酬 8 人間も緩慢 人児児 配は たないるも はが は子を 1) 0 九 のを 7 機ずる 化

> IJ 前点 だ。 被 意い ٤ ٠٤٠

心。合き自じ彼常の のと分えは現代古才 合を享けるま 0 る 位気る。 排品 ちで又細なる 是記 の母は を 質らふか 3. -御が前には、は 向家か 既を仕を合せ の氣を 考かんが 御前 K 多大なるがある 、思む は 付? 仕しかな合産な 2 7 性を持つて 安 犠牲を 父と Z 1) 知れ何でて 母は

### + 世

ないが、

な

歌が明え何がかのを皮をい通言うと雪 年亡 等に 段々暮れ たった。 IJ 0 彼等 られ -> て行い るべきがならの口になると神正 9 寒意 年の希望に充ち等の口にする唱いまする。 風意 0 吹ふく はいいに細い

彼かまれる が子あ でいる。 0 たの 位り る位は 上で 旦京 を 一は苦笑 何於 けむは 時書 々手 な大阪日 分をに ナに洋筆を持 8, たは 4 0 時也

來記前差取と 心配も れ か田舎へ連 細なる 7 0 ぢ 様子がな 申 ص の切も不気で 抱怨 仕し 出 は にする して れ が 細君の父に カン な ないやうに見えた。 默つて捨てら 们 0 我子を見て、 て育 あ 0 K てる 細なん 価値け れ 歌を 何答 といか \$ な 彼がば 彼れ 7 3 向勢和 は はがん 未

6 細ない 已 85 の辞解を聞 折寄 田なか たんださう が悪くなつ 遺って貴夫 ć た時 60 す ٤ 健三は と衝突 カシ 图主 満更の る たり 力> 4.6 嘘さ 何答 とも それ かす

T 思報 ねる H は 虺 な \* カン いらに 0 ij 玄 け 西 九 £ B 其等 んな御 他是 まだ意味 世世 話わに から な 残の B する

處に くつ る 0 様子か 0 0 は 73 -0 健二 カン 一は謝絶 カン 0 本等 恋が 却か 0 7 此二

例過ぎた。健 成程細君の は24年 が自じ ょ 5 ると細君の 健かだっ 0 滑る は、きた の父母 憾な は 其點 は馬鹿で 為言 < から 見常の はよく 5 其方面 は 彼なななない 細さ なか 解ってあ 遊京 君公 0 た方面に た。 今日に を教育 寧ろ怜さ た。 彼如 至約 あ れ

> てお なく 役に な J. カン -) 0 何 1) がら 能う ぢ 0 な V 0 其る 兵位され 事品 作な

健然言 オレ た細い はない 0 不満た 色は から まい あり Ð け

やうに云つて るす 解る さう 機が 0 やう 0 頭 直 いふぢ かっ に云 間雪 た時細君は が かして は ts とす 下をす は Z 又健三 れ は ば たら好い 理り 15 で、 窟ら 向蒙 ば V f -0 か せう ŋ ٤ 担。 解 ね

自じ

章た魚

0

p

5

("

ga

L を

7

むる

肉号

の地と

彼。

たやら

、其子供を

光した

きたあ

げ

字を使か 事をだし やら だか れ がやや はずに算術 小 六づ Z, 何 と解別 うした 力。 り易学 を遭 こつて 理り 窟は に様に 説さ <u>ځ</u> 明治 注意 め 私 文ラ やう L 15 る が T 所容 73 と同意 13 0 な 敷き 6

用 「だつ 一角がで って貴夫の 4 0 る 1) 王田 A 窟ら に考 は、 他を捻ぢ やら 0 な 伏ぶ 世 4. 事に る が た 8 10

味みの 0 つです 「私でし 二人は又同じ 前章 ts 0 j 4. 0 頭震 頭 空か 0 数 が悪智 ぼ 恶智 輪の上をぐるく 0 6. 45 理館で かも知れ から左右 ぢ ま 思なる 伏ふ 也 んけ 4 廻 5 だ れ れ 始 る 0 は

嫌言中至

何處の

子

んつて生ま

れ

たて

は

通過

ŋ

6

な

を云

つった。

0

だだ

色の言葉は多 権柄づ 傷が 出だ うして

時等

細された

はし

彼に背中を

け 女子

其で

た處に

髪で

ゐる子供を見

彼常 គ្រៀង

は

思想

7

面党

夫さと

く り

0

気がが 女皇と 貴夫が 分光 物湯 け 0 0 よ る L 間には、 ために、 胸 た。 私學 社 彼なな .るもの Edli A B 唇 窟の壁 0 を着け は温い心を赤ん坊 が取りも直さず自 で 15 < 4 て所嫁 分分 9 別づ て はず 船舎 此 of. 接地が 分分 子は な 1:2 0 カコ した。 رم 私だし 0 Hills 5

れ 0 彼家女 態な 度さ から 歩う た特に 神之 が 明書 7)2 15 神は

生えて た。 7 其る 8 頭を な子が出來たも 赤紫 來な がんばい 一個の には 11 かつた。 何時迄待つ 主 だ。眼 物であ 公平な限 鼻立さ だなあ ても った。 殆是 判 カン ど毛 明 見みる 20 V ts 毛力 カン

小潭 真· 道方 れ る舎だ 1i 無から もう少しは整つたの

ŋ

8

た。

た。 型を異にして で差別の 彼流 は 手 來た 30 洗はずに ない 其男 た 位於 は、前の 懸け 其儘座 健三から云へば、 古む出 敷き 出。 に比べ ば あ る

人柄を思 彼は縞 1J. 言葉造 はかない ち終 る前 きて水 5 IJ 羽は 0 起き ま 0 5 総智 其人を見る 額を覺得 に角な 4 卒然として 約七 た 4 ŋ 强し た。 J: ひて云 を締 4 彼は自分の身分の 5 た。 \$ 御出出 位台 片於 8 健三に訊 ででで 付 自足 B 0 徹には 0 カン 袋を C 迄たじ あ カン 6. 何等 ~<u>;</u>. 彼か穿り 0 穿は 世上 種品樣等 7

0

世

か

15

なす

った方

が

<

は

あ

1)

玄

た人の 一うに笑つ

しまなし た影 7 せら、もう忘れても好 をま 見えて ・貴方の坊 叉附 加高 やん坊 分艺 ち す de 力

健三は素つ氣な ですか つた。 V 検診 た な 其である 0

うし 7 B 思な 田汽 世 主 步 んか 2 ぢ ap 御為 話

> 存されてね を取 現が新 ほ る その 健生 其を持ち ら豊方 なす ま 縁放で う。 0 0 った頭 中家に 多などはい 頭には左右した事實が明らかにまだ保 が悪戯 利なっ 今度父 私が 南 が Ď Pol 然し今日分の前 を たんでさ 古家 夢ゆのに すと 島門 0 て、 も憶ひ せう。 田 小二 勘尼 30 刀だな 验 85 州栏 东 あの小刀は私 7 から その 指を切り B 난 15 れ 30 扱か 私 坐む な たも 時金 つて 力》 所 を選 す て、大騒 盛多 た 72 300 る 0 人是 水学 0)

してる の偽語に 彼此 5 は 近, 再常 た通り金の請求をし 上つたやう で本題に入つた。 御宅を な課合なんで 何かど きらして 始は いとい 健芸 0 像 期章

方だが る事に 此的 \$ か迷惑するが 間數 何ど 歸次 う 高時に 71 0 ぎり せら う、此處いらで綺麗。 は で 75 は 7 な 侧小 #4 麗に片葉 0 7 を ます す も貴語け カン

た。風言 健力です す くら カン は迷然を省は 引い 明手の口気を 5 世 世よ 述: 心だだ 中意 いて の事は た やる く思想 つて、 から 迷? 金を な HI 心心 ij す op 43-٢٠, あ 3 なん IJ 0

旗階

步

を用さ が、 私た 位品 なら、 徐程 心持が好い 出さな いで迷れ 心地を我慢して た

す カュ U 書はから、 それ も寄む 様さ 其人と 6 島田 for B は 此際若干 の引き替へ 貴方も 見えた。然し ない事を云 人れれ らくちかん た書行 御 承 7 へてる 知で 總色 が がて do L たも 7= 向家 田倉 から 少し困さ 5 を開 0 離り を 0) 手に 綠之 L 際意 時は あ IJ あ 主

先表 くな いては、 に筆を に対意に しむを 礼きい 復新, 健力です かする事にい 執 of. れて質ひたい L 向急 0 其書付け 後 何詹 御出 さう 何でも 五: \$ 4. 圣 った時、 慥 して と 不義理不人情 以み 好心 見えてむす ないから書 至 島屋田常 L ない 二行命に たの は いて造 似は仕方なし な事はし 人の たたに オレ 彼 から と彼かい の父言 から 實

ても راق 三にはそんな書付 役に立た L な 利" せう \* 加雪 來言 1人! る気ながったが、 风间然 世 付け 1.t. L -0 y, 利" が ない L

を食

n

其意

人至

で棒を引い 身の それ pu : から 1.2 たり 細かい数字を並べて 彼れ 丸を書いたり三角を 圣 痛 州切に的中 紙 大谷に讀 適み 0 東を、 ながら其紙 んで を カュ 面的 つった。 所け な勘定も 赤い印氣 、努力に管 机の上 たりし 彼 は

な 学派に のが多 0 で、 かった。 認是 8 の時に れ 鼠暴で讀めないのも い所では学 た B 彼沈の のは ピーの仕事」といふ はなべく 口台 積み重ねた束を見る 上記 子劃 さへ 公党等 時々出て 判 0 然だし 走り書 英心

持。幾只 なかつ 一何時まで つつて來た 彼は折々筆を擱 何でもあ 心と片付か 經つたつて片付きやし な 0 V の名刺に眼を注がなけれる。彼は不審な顔をしてな B 4. のは、 て溜息をついた。 彼かの 局園前後に ない て又細君の れば ts 玄 0

ふんです 「今差支へる 鳥居用 田の事に就 かて一寸御

目的

日に掛りた

0 7

つた細君はすぐ又戻つて來た。 返して吳れ

> 修う言は 何中 时 何か 礼 たら好い 所言 ち à 45 な 力。 御二 何都合を聞, といふ 直陰 カン 15 7 から 頂 き

> > 遺る

心心は却つ

背に

闘か

係上多

少の

酸は 企物

た。然し話は其處迄

細君は仕方なしに催促 一分の傍 「何と云ひま に高く積みぶねた牛紙 東を 跳京

明後日の午後に 來すて 下たさ と云い 7 臭れ 吹かか

始めた。 所言 へ細君が又入つて來

「歸かつ た 力 4.

一つた。

解らな 赤んぱ ならし 細君は ーえ」 1. 0 いやうに、 大きっと ため 書 3 前点 1= \$ 起こされる彼女の に廣る 0 此半紙の を眺察 げて 80 彼女は、坐るとすぐ夫 た。 山岩 3 夜半に を 赤索 綿んみつ V 面倒が健三に 即是 何度となく 讀よ 13 み 通点 た汚 す

ま た何に カン ただった 云小 つて來る氣で 世 5 \$2 熱 でで渡

15

訊き

ね たっ

「春れ らし 細言 君 0 V 5 は もう 20 島田島 何ら のを相手に カン L ようと する必要が こ式ふんだら な 50 思る 馬法

カン 「柳顔の宅の方はでからなっちょう あ 6 鐵道管社 機會を得ず 、困るんで の社長う 何ら 飲い 4 口台 外 は

ま

だだ。

の都合の好い には行かな 一あれは出 此る 來る やらに、ちよ んで 大か す 0 て つくらっていと け れ かども 左右 此 課記方<sup>ち</sup>

迚きも

0

には

7)>

L

V

70>

12

图主 图点 3 ¥, 化があ Ŋ すま いせんわ 0 何色

も彼か

8

孙

な運命 細君が L は割合に落付いてゐた。 < なんだから 見えた。 何等 X. -

る

に、丸だ 彼は 性生 通点 見が知ら ŋ が まださ 中意 か たか 日記 い名刺 角変だ 被急 礼 て再び彼の () た洋筆先で、 0 Ł 持参者 指頭は赤い 色々な符徴 が、 玄関に 即红 粗末な伴紙の上 健三の指定 を附け 気で 現れた時 で所々汚 るの した 10

往來へ飛び出した。 らに生紙の上に滲んだ。 彼は又洋筆を放り出し ればならなか 上辛抱だつ 2 彼は帽子は てし 赤い印氣が血 切れな ・ を 被 ぶ つて寒

は

驚異に近

新しさを以て急に

彼か

の眼が

を

御事 通過 かり考へた。 ŋ 必竟何をし 0 少い町を歩 K 世よ てゐる 0 中等 に生ま 間於 れ 彼は自 7 來た 分览 0

て見めなかっ べく返事を避けようとし があった。彼はそれに答へたく 0 頭の何處かで し始めた。 つた。彼は最後に叫んだ。 斯らいふ質問を彼れ 何遍でも た。 同じ事 73 と其聲が に掛け を繰返 32 0 る

分らな 行け は忽望 72 のぢやあるまい。分つてゐても、 のだらう。 途中で 引懸って ある 其そ 0

明けた序に、細君はかつて

斯んな事を云つた。

責めら

れてゐる

を

それは内閣の瓦解した當時であった。

\$ の所為ぢや 二は逃げるか かな通り (水た時、 0 所為ち 迎年の支度に忙し

議

関別に

父を

別職から引張り出して、彼の

解職

を

と徐儀な 細ない

くさせた人は、自分達の退く間際に、彼を貴族院

ようとし

然し多数の候補者の て、幾分か彼に對する義

中から、

た。

我理を立て

健三は其時細君

と設と

ŋ

換がは

4

た談話

明光憶ひ

世\*

硝子越に何の意味もなく長い間眺めて 観き込んで歩いた。 盡? V 事になると世の中の人は屹度何か買ふも L 珊瑚樹の根懸だの、蒔繪の櫛、笄 て飾り立てら は 客の注意を惹くため た。彼れ られた店頭 或時は自分と全く交渉 漸之 に、 を あらゆ れ カン だの る手段 わ 6 っそれ た。 0 を 0 力。 な ع を

彼の姉、細君の父、何格と何も買はないと 中にも を越す な餘裕のあるものは一人もなか つて吳れるんださらで しら 借金取に 貴族院議員に 少くなな で何も買はないと云つて可か くとも彼白 細君の父は一 のに苦しんでゐる連中 身は なつてさ 番ばい 何れを見ても、買 何も すけ 非道さらに 買か 父の は ばか れ な 事情 ば、 2 カコ つた。 思はれた。 ŋ 0 何處でも であ た。 大きに みんな年 へるやう 彼れの 細なる 0 兄を 待等 ち

> は、 重ね月を追 た頃 を膨い 時に召使の数を減らした彼は、 で保険の付いてゐない人にの 権者は直に彼の門に通つた。官邸を引き拂つたけれる。たちなりというに れ しまつた。 た人員を選ばなけ は た。 もら何らする事も出來なかつた。 0 心つて、 仕舞にわが住宅を 彼はつひに選に洩れた。 父の名前の上に遠慮 一益 悲境に沈 れ ば なら んで行い り歩げて人手に み酷薄であった債 な 少時して自用体 何かの 、棒を引い一 0 意味 Ho

相場に手を出し 事も云った。 たのが 惡智 んですよ」

解らな から、 せて吳れるんですつて。 御役人をしておれている 旦役を退くと、 何の事だか要領を得ない みんな駄目に 20 3 なるんださら 間質 相等 は だから 相等 肺がが 場 だいち意は 加上 つて吳れ 0) いけ 方で れ 味さ 儲まけ E" な 745

馬は 損をし 貴方に ち やあ 75 を云つてるんだ。 な女だな ŋ 0 K 極なっ それ つ 5 ち ぢ まふち 左ざ右が p 相等場場 なら 施し は決当 什山 方於 が L な

態度が猶氣に人らなかつた。

其代り向後一切無心がましい事はいってたよい、素な、きできるとない、困るから何らかして貰ひたい、 ると 加減な時分にまた同じ問題を取り上げた。云ふかが、こだった。 出せのと云はれると此方でも断るより と保證するなら、昔の情義上少しの工面は る所なく共に動いてゐた健三は仕舞に飽きた。 して上げても構ひません」 事は散漫であ 書付を買への、今に迷惑するの 話が行き詰ると其人は你んだ。それから好いはたゆい いふ風でも 料簡が露骨に見透かされ った。理で押せなけ 物系 が厭なら念を にさへすれば れ ば情に訴 り外に仕方 じょう うつた

> 其人は斯う繰り 百圓位なも 返か ī

は行 出产 何芒 つきま す うっで き理由さへ す 中 ま V. 責せめ カン あ れば 一百回位に 何先 百圓 して造 0 B 出だ る課件に L ま

御光も だが 島田 さんも あ ムして つてる B

んだから

そんな事を さらです 4. ریچ あ、 私だつて 图主 つて 75 いますし

H ちゃ何うする事も出來な りや御止しなさい 元來一文も出さないと云つたつて、貴方の方 彼の語氣は寧ろ皮肉であ んでせう。 つった。

百圓元

ちや兎も角も本人によくさら話 相手は漸く懸引を已め

出來るなら何う

かさら願ひたいもんでし

「え、それが詰り私の來た主意なんですから、

思った。同時に拥手も、何故も

つと早くさら

はそんなら何故早くさう云はない

0 かと

って臭れないのかといふ顔付をし

「ちゃ何の位出して下さ

いま 何二

健三は默つて考へた。然し

の位が相當の處

其上で义上る事にしますから、 「とらく來た 其人が歸つた後で健三は細君に向 どうぞ何な して見ます 分元

讀んだ。

一神でない以上公不

公平は保て

あるか何うか、彼には全く分らなかつた。

れですら三時間前の彼の標準が今の

った時

彼は一旦讀み了

つたものを念のため又

又金を収ら 何うしたつて云ふんです 馬鹿らしい るに極つてるから厭だ れるんだ。人さ 來れ は金を取り

だか判明した目安の出て來よういはなかつた。

、少い方が彼の便宜であった。

だって仕方がな

細れ

は

1=

情等

Ø.

ある言

口多

川さ

な

低ら (迄の筋道を委託 だった。 しく細打に 問單であった 彼れ 7 it دین 共憲

る

へ落け

から、 こそりや貴 金なんかある 何是 大の御金を貴 天が御 111 ŋ なる

所 赤く染つた儘 机の上で彼を待つてゐた。彼とうなる まる まるの本 うく かき まんしん 大つた。 其底には 発力で一面に汚された紙が所したので、 まといる ないの を不公平にしはしまい はすぐ洋筆を取り上 Z. 客に會ふ前と會つた後との氣分の相違が、彼為になる。 健三は擲き付ける様に斯っ云つ のを猶更赤く汚さなけ げ か との恐れが彼の心に起 れ さうし ば はなら なかつた。 既に汚れた

いくら速力を増しても ん服を通し始めた。然し積重ねた半紙の 漸く一組を元の様に 彼はあやふやな自分を辯護しながら、 折ると又新 虚きる別 が しく一組を開 なかつた。 東は、

(400)

斷統

田に遺る

0)

75

落む

ち

るい

だつて

かり

生い

きてる

父はそんな事を

云

シリやし

其

と考へ 證據さ

ねる なけ

ので・・・・」

れ

ば

は文句を付け

け

んだ眼で他を見てゐ

る

不

そんな僻

有つて 10 ą, なら貴夫の ゐる男ぢ ぢ do ŋ 理なっ 玄 が 口台 10 空つぼうに あ 丁ままると る論 理。 は 材がきの 見える 己和 0 手

飛んだ方角 外れれ た。 さらし て 段々こんが がらい

カン

愛った事も てい 地いた儘健三の前へ出た彼女 て、暖い 何らだい 却つて平氣に ありま 火空氣の 蔵幕に 世 ん。 雑に尻を落け 一廻つて來ま-な る あ 0 7 なる カン B 付け と心に 知し は、 L れ た。 ま

なん

くつ付け

た砂糖

とは

違ふさ」

細君には空つぼ

うな理り

窟って

ななく

0 でも

ては承知出來ない ・限に見える・

彼女は、此上夫

8

のを、

しつかと手

の事を好る

ま

な

か

0

た。

又しようと

思っ

やら

なも ぼ

理り

窟ら

が可言 ただも

から白く

吹き

出だす

らちゃ

な

00

75

して

細村

は

久し

出的

L

健三は挨拶 あ ね 紫檀 権の机を買は、 の仕し 様さ J. なか かつて 0 云。 6 け

何らで

も、外部へ出た所丈を が形式張ると

ま

す 内部側

れば、

いふのは

77

人是問題

0

~

人間が、すぐ片付けら

れ

B

のと思っ

さ。丁度御前の

御父さんが法律家だ

の抵常に 早また 其方言 九 舞前衛とかいふ木の一枚板で中を張り 15 ども、縁起が悪 カン きな唐机は、百圓以上 た。 れ 取さ を ま つた細君の父は、同じ運命 力。 つて 甜菜 親類の いから 止し 破は は、同じ運命の下に、破産者からそれを借金は気息 行的 まし する見事なも カン れなけ 計っ れ ば め た

つた。

「さら In' 数から棒に ば貴夫、 0 あ 人で 造中 云 3 御神 で企を 此少 田だ

あ 田にそれまの る のよ。 比び 田洋 0 3 除裕があるの を めかかいし 2 いの方を已

健三は此新し、 められたんです も感じ 4. 報きて 知言 かを営業 ٤ 思な た。

一人が、社 狀態を潤 利として彼の手に入る L 猴困るだらう 「もう老朽だらう 追っつ カン 差常 0 0 解職は T 別まる は と關係を絕つた事に起因 ほすには十 け 何と は自分を引き立て、異れ れ 5 ども永年勤續 ريم なる うな事は 力。 分であ 6 カン 12 き金額 知口 れ 然に ない は L いんで L 7 已" 來た結果、 0 め せう 時ご 6 してゐるら た重 n の經濟 け

つたら貸し 健なっ 「居食をして 今ける日本 姚龍 平公生 賴 とらく 7 ま る っても話ら から 貸を遣る 何と 5 因光素 6 世世 分流 やら から、 を 話わ を 10 確認 な人が 吳 た れ

ひ浮か 自じ

買ふ勇氣は當分此方にも 健三は苦笑し午ら煙草を 吹ぶ カン な高が 價 40 数 0

(403)

と活動するとしか思はれなかつた。 な急ぎ足に行き過ぎた。 彼は不圖氣が付いた。彼と擦れ違ふ人はみかれるとき それを一 なっ 刻も早く片付けるため 定の目的を有つてゐるら みんな忙しさらであ に せ Ĺ 0 カン 中 0

すくり始めた。 は通り過ぎる時、 彼は又宅へ歸つて赤い印氣を汚い半紙へな彼は差なかと、赤いけれたきない 御前は馬鹿だよ」 稀には斯んな顔付をするものさへあつた。 或者はまるで彼の存在を認めなかつた。或者 ちよ 0 と一瞥を與へた。

じて の何處にも現はさなかつた。 な事をいふ割に、それ かなかった健三は、座敷へ出て差配じみた其人 の前に再び坐るべく餘儀なくされ 「何うも御忙しい所を度々出まし 彼は世事慣れた男であつた。口で氣の毒さうな。せいな 三三月号 面會を求めに來た。 すると鳥田に れ程殊勝 賴 行掛り上断る課に行 まれた男が又刺を通 な様子を彼の態度 た。 て

> ませ 「年内たつてもら催か 健三にはそんな見込がなか い斯ういふんで N カン かの日数し 0 かないぢやあ

んだから仕 「だから向う あれば今すぐ上げても好いんです。然し無 方がない でも急ぐ様な器でしてね」 ぢやありませんかし

二人は少時無言の儘 さらですか でねた。

んで はれますまい はれますまいか。 私 も折角斯うして忙しい中で付うでせう、其處のところを一つ 御務は 顔 すか 島田 さん 0 ために、 わざくっぱつて來たも

おや何時頃頂けるんでせ 御氣の毒ですが出來ませんね」 いづれ來年にでもなつたら何うに 健三には何時と 二人は又沈默を間に置いて相對 足る程の手数でも面倒でもなかた。とこれは後の勝手であつた。健主 しいふ目的。 もなか なかつ 0 一の心を動か した。 た。 7)3 L させ す

向へ返事をしなくつちゃなりません て日限でも一つ御取極めを願 「私も斯うし て類 まれて上表 ひたいと思ひます つた以上、何とか かから、 せめ

さらいふ器なら致し方がないから、金額はそれ

其代り何うか年内に頂戴致したい、

は此間の事を島田によく話しました所、

なせら 御二 尤もです。 رتع 正月一杯とでもして置き

健三は

そ れ

より

外に云ひや

5

から な

カン

-) た。

君と話し 費つた健三は、どろくした鼠色のも 手は仕がなしに歸って行っ ながら、盆を膝の 其晩寒さと倦怠を凌ぐために蕎麥湯を拵へて 明し合った。 の上に置いて傍に坐つてゐる細い のを啜り

「遣らないでも可 なんぞなさる 貴夫が遣ら 又百圓何らかし ない から後で困るんです 山小 でも なくつち 0 だけ 好い れども、己は遺るん \$ ap いなら 0 を 造 る って約束

言葉 矛盾がすぐ 細君を不快にし

御前は人を理窟ぼいとか何とか云つて攻撃すおき、ひとりら さう依故地を仰し 自分にや大變形式ば やれば大迄です」 つたよう 0 あるをな

だね

窟が先に立つんだから ちや云つて聞かせる 貴夫のは同じですよ 理窟と形式とは違ふさ 貴夫こそ形式が御好きなんです。何事 が ね、 己は白糸 大論理

L

事を

カ

何らし

もおくれた

なか

滅さ

が必ま

だだ

健三も、

何改被

が

たんん

な面中で

0)

心気養を無むべき 焼い 一次 大変 が か 健児 此 計 に 三 ま 品 所有權文を讓り渡されたと 手も れを受え 不幸 学 觸 オレ して質に入 る 事 力が が出て な 來 ボずに幾 れ 力> と同様で、肝 て た。 幾に 彼は カン

見みで 遊劇比の或意 田門日本

比田が問題が

の時計を懐

宮中、

から

田し

時代は

か一つ所に落ち

する

7

英席上

る様に磨かれて

光がって

た。

い組に

那剂

珠が装飾として

付け

B

れ

彼は

た。

を 樹品

勿ら

前に

45 加言

でどうも 修設に では是は貴方に上げる かた姉、 色々御 體らしく兄の も殆ど比四 手 を掛けまして、 と同窓 事に やう L 有難ら。 ま な日上 す カコ ぢ を

健り三言 頂戴します たは禮を云 彼かれの は黙つて三人の様子を見てゐた。 化 共處に 無意 不介氣 伤管 つてそれ 原を受け 一言 ねる事さへ 發达 を受取 たやう 彼等 なか 限等 な心持な つた彼は、 明寶 仕打を いて 仇意 L 人怎 腹は は

> 御門 カ>

命なん

カン

借かり

っさへ

L

なき

あ、

それで好い

4.

ぢ

間蒙 ない

足をけ

龙

動き

カン

3

ずにゐた。 氣音

彼なは

つ所に行立

んで

から

あ

ま 分を

IJ

不等

味

ので、

寫生は却

つて彼れた。

粉

さらとして繪を描

る女で

た。

彼は重たい

に足を引摺

て來た。

で島田

る

何に

す事が、 求き らうと判 た。 彼立 なか さうして 自じ 彼等に 分为 権グ 親比 取出 利的 身の of the 兄さや 無む 7 117 がに對して愛 番非道 なか 5 っちに愛想す つった。 4 刑制に違なっ 変想を盡か を虚か 又語言 明智

健三はち 「執念深」 カュ 働 は事實だよ。 岡 はまだ生きてゐるんだ。 細君は健三 そんな事 きになっ いてゐるんだ。己が 貴夫も ち殺す器には からう を随分執念深 上去 たら を 二の顔を見てい ま 無御然 然 動 だ 事質に棒を引 行 カン 野えて 男らしく な 力。 ない 力。 暗に其気 きなさるで 殺污 わ 生きて今でも 0 L から 3 打。 た 御児 つつし ね 色をせせ 天 たっつ Ď が 其でいき 41 やるんで 5 復: 何から さんが御 何日 が、 處 の感情 感情 った。 3 事じ かで 質り 4.3-

れ Ope 斯から あり ウラスった細君のい あっぱった細君のい Ŋ 去 せんか が変にはませ 比が田洋 達しば 勘於 定言に入いてな

健芸は一 夜中 いのう ちに變情 つて文字

考かんが

不過

何至

かい書か

6

3.

彼かは 悉なく 冬木立と荒れた島、 るべ た。 州世 實際被 激を 間以 7 く新年の空気の そん の外観を、 は普通の服装 を見て御目出た人前の年の引続 に默つてゐる方がまだ心特が好 7 徐計な事だ な殊更な言葉を 周間 気きの 間には大晦日 引擎 びをし だ。 たらと 競音屋根 ないませれ なささら きば 通常 を自じ は てぶらりと表へ出 な 力。 の小が ŋ J. な顔をし 方へ足を するこ ~ 元制 と細さ 0 日も 流流 なか 13 際いた 力》 3 挑荔 た。成な そん へつた。 け 8 はは人ど

迷ひ込んど を包え のが盆槍 **姓な自然に** 幸ひ天氣は震 から落ちる薄い日 里が なつ だ。彼は 面言 には存にが だ。 た と對しても 靴 さらし た彼れ TE 人公 に似た もなく カコ かであった。 て融 のに気が付い 限に入つた。 もう感興を失つて 影響も け 路雪 から \$3 カ> B ۷ な とり つた解で泥 たかか V 所言 風の吹き捻ら と彼の身體 わ 彼か るた。 わ ばらく ざく は は、可か

於いて寧ろ子供染みて 「何らせ高利なんだらう の付かない 日迄輕蔑してゐた人の 姚夫婦は、反省 真 呉似を の足た ŋ で活 な 3

金は欲し 此方 借か りる必 「馬鹿」 から だだなり 報告 要も む奴 ある 念を借か 5 & de 玄 が な りて吳れ、借りて吳れつ そんな剱春な思ひ迄して から ぢ やないか。兄貴だつて て、

た。比田

何でも旨く運轉すると月に三四十 細君は高利だか低利だか丸で知らなかまく。 きゅう それを二人の小遣にして、是から先 から胸算用 御姊えさんがさ 一圓の利子に で元を べつた。 不可思議であつた。血が續いてるかしきなり、登ましてゐる姊妹、 ふ心持は全くしなか 0 「御前己が借りるとでも 手前勝手な氣性が此一事でも 健三は背々しいうちにも滑稽を感じ 0 もべつた 續ご てゐても妙弟とい の料館も彼には 能く窺はれた。 0 カン

ら仰しや

まし いいふ利子

二は姉の

の高な

カン

長く遭つて行く積だつて、

そんな除計な事式やし ません」

44

又みんな損つちまふ丈だ。

それ

へでも

が持け

て相當の利子を取る方が安全だがな

だから確な人に貸したいつて云ふんで

「確な人はそんな金は借

ŋ

な

V

流は

V

から

せらし

通して貰ふ も映る位明白で 考へられなか は此方で企を借りるとなる を姉に送る身分 何だか變だな。考へると可笑しくなる動う云ひ掛けた彼は突然笑むたくなつ脚う云ひ掛けた彼は突然笑む ある 辻褄の合はない 利的 子儿 の安い高 が といか つった。 であ 45 い事は世のな 事が、健三には迚も真而日に は 彼は毎月若干か宛の小遣ひ 別問題 った。 中に幾何 450 其意妙な とし 矛盾は誰の眼に 矛盾は誰の て、比田から 融雪

「だけ ね

ど

通

の利子ぢや遺

四つて行け、

ないんでせ

現沈に 「え」、そりや借手は なるんだらうから の符合か何かへ 口ばかり貸したんですって。 いくらでもある

夫と一所に 前に關ると思ふ 不調和に見えた。 の姉の亭主が待合へ小金を貸したといふ事質が た。彼は我を忘れたやうに笑った。 滑稽の感じが去った後で反動 待合といふ言葉が なつて やうな性質では けれども彼女 面白さうに笑って 健児ぎ 耳に新更滑稽に響 なか 11 來た。健三は それを夫の名 細君にも夫 25 0 た。

ら目分の帯に巻き付けら 欲しくて地まらない其装 比び田洋 て、暗に未來の得意を練算に組み 70 今に御前に造らう、と殆ど日解のやらにぶつて 南蓋の銀側時計を 弟の健三に見せて、「是をからっと、これ であった。病人は平生から自分の持ってゐる た。 それは彼の二番目の兄が病死する前後の事 に就いて不愉快な昔迄思ひ出させられた。 時計を所有した經驗のない若い 節品 るだらうか が、何時になった 込みながら、 と想像

明が見 重して、 L た。一つは亡くなつた人の記念とも見る が死んだ時、彼 その時計を健三に造るとみんなの 0 細君 は大き の言葉を算

頼んだのださらである。

田は今後の方針を兄に打ち明ける

同時

いさんも困

つてね 7 借か りる

ぢ

حَهد ・記だつ

0

は

服袋

づ其手始として、兄に金を借

りて

吳れ ٤

まあ好い

や己が借りて遣らなくつても何うに

考へると可笑しくなる丈だ。

た。

(404)

纏はられるか分つたもんぢやないよ。ねえ長さま 丈夫だからね。それでないと何時迄蒼蠅く付けます。 ん 「斯ういふ證文さへ入れさせて置けば もら大き

「さうさ。是で漸く一安心出來たやうなも 0

的に遣つたのだといふ氣ばかり强く起つた。面 倒を避けるために金の力を藉りたとは何うし なかつた。彼には遣らないでもいる百圓を好意 ても思へなかつた。 比田と兄の會話 は少し の感銘 B 健三に與へ

に自じ 彼は無言の儘もう一枚の書付を開いて、其處 1分が復籍する時島田に送つた文言を見出し流の時間というない。

使三には意味も論理も能く解らなかつた。 党等である。 はある。 はある。 ないますない。 ないますない。 ないますない。 ないますない。 ないますない。 ないますない。 ないますない。 ないますない。 ないますない。 ないますない。 ないますない。 ないますない。 ないますない。 ないますない。 ないますない。 ないますない。 ないますない。 ないますない。 ないますない。 ないますない。 ないますない。 ないますない。 ないますない。 ないますない。 ないますない。 ないますない。 ないますない。 ないますない。 ないますない。 ないますない。 ないますない。 ないますない。 ないますない。 ないますない。 ないますない。 ないますない。 ないますない。 ないますない。 ないますない。 ないますない。 ないますない。 ないますない。 ないますない。 ないますない。 ないますない。 ないますない。 ないますない。 ないますない。 ないますない。 ないますない。 ないますない。 ないますない。 ないますない。 ないますない。 ないますない。 ないますない。 ないますない。 ないますない。 ないますない。 ないますない。 ないますない。 ないますない。 ないますない。 ないますない。 ないますない。 ないますない。 ないまない。 ないまない。 ないまない。 ないまない。 ないまない。 ないまない。 ないまない。 ないまない。 ないまない。 ないまない。 ないまない。 ないまない。 ないまない。 ないまない。 ないまない。 ないまない。 ないまない。 ないまない。 ないまない。 ないまない。 ないまない。 ないまない。 ないまない。 ないまない。 ないまない。 ないまない。 ないまない。 ないまない。 ないまない。 ないまない。 ないまない。 ないまない。 ないまない。 ないまない。 ないまない。 ないまない。 ないまない。 ないまない。 ないまない。 ないまない。 ないまない。 ないまない。 ないまない。 ないまない。 ないまない。 ないまない。 ないまない。 ないまない。 ないまない。 ないまない。 ないまない。 ないまない。 ないまない。 ないまない。 ないまない。 ないまない。 ないない。 ないない。 ないない。 ないない。 ないない。 ないない。 ないない。 ないない。 ないない。 ないない。 ないない。 ないない。 ないない。 ないない。 ないない。 ないない。 ないない。 ないない。 ないない。 ないない。 ないない。 ないない。 ないない。 ないない。 ないない。 ないない。 ないない。 ないない。 ないない。 ないない。 ないない。 ないない。 ないない。 ないない。 ないない。 ないない。 ないない。 ないない。 ないない。 ないない。 ないない。 ないない。 ないない。 ないない。 ないないない。 ないない。 ないない。 ないない。 ないない。 ないない。 ないない。 ないない。 ないない。 ないない。 ないない。 ないない。 ないない。 ないない。 ないない。 ないない。 ないない。 ないない。 ないない。 ないない。 ないない。 ないない。 ないない。 ないない。 ないない。 ないない。 ないない。 ないない。 ないない。 ないない。 ないない。 ないない。 ないない。 ないない。 ないない。 ないない。 ないない。 ないない。 ないない。 ないない。 ないない。 ないない。 ないない。 ないない。 ないない。 ないない。 ないない。 ないない。 ないない。 ないない。 ないない。 ないない。 ないない。 ないない。 ないない。 ないない。 ないない。 ないない。 ないない。 ないない。 ないない。 ないない。 ないない。 ないない。 ないない。 ないない。 ないない。 ないない。 ないない。 ないない。 ないない。 ないない。 ないない。 ないない。 ないない。 ないない。 ないない。 ないない。 ないない。 ないない。 ないない。 ないない。 ないない。 ないない。 ないない。 ないない。 ないない。 ないな。 ないない。 ないな。 ないな。 ないない。 ないな。 ないな 料差出候に就ては、今後とも五に不實不人情勢をとといきなるに 「それを賣り付けようといふのが向らの腹さ 私儀今般貴家御雕綠に相成、實父より養育

「つまり百圓で買って遣ったやうなものだね」 二人が歸つたあとで、細君は夫の前に置いて 換むのさへ肌だつた。 比田と兄は又話し合つた。健三は其間に言葉

唇龍へ入れてしまへ」 「反故だよ。何にもならないもんだ。破いて紙はい 此方の方は蟲が食つてますね る二通の書付を開 いて見た。

た時、彼は細君に向つて訊い 「わざく破かなくつても好い 「箪笥の抽斗に仕舞って置きまし 先刻の書付は何らしたい 健三はそのまゝ席を立つた。再び顔を合はせ 彼女は大事なものでも保存するやうな口振で で せら

代りに、賞める氣にもならなかつた。 斯う答へた。健三は彼女の所置を答めもしな まあ好かつた。あの人だけは是で片が付いて」 細君は安心したと云はぬばかりの表情を見きる

관 何が片付いたつて」

れて置くと大變遊ひます 思へば何時でも出來たんだから 丈夫でせう。もう來る事も出來ないし、來たまする。 て構ひ付けなければ大芝ぢやありませんか 「でも、あゝして證文を取つて置けば、それで 「だけど、あゝして書いたものを此方の手に入 「そりや今迄だつて同じ事だよ。 安心するかね 左右 大意

> 8 えい安心よ。 0 すつかり片付いちゃつたんです

まだ中々片付きやしないよし

は形式張った女だといふんだ 「片付いたのは上部でちやない 細君の額には不審と反抗の色が見えた。 何らして」 か。 だから御前

色々な形に變るから他にも自分にも解らなくなど、 こと じだ ない。一温起つた事は何時迄も續くのさ。たじない。一温を こと る女の事さ」 「ぢゃ何うすれば本當に片付くんです」 世の中に片付くなんてものは殆どありやしないないない

君は默つて赤ん坊を抱上げた。 健三の口調は吐き出す 様に苦々 か つた。 細い

何だかちつとも分り お、好い子だく、御父さまの仰し やしないわね やる事と

細計は斯ら云ひ~、幾度か赤い頬に接吻

た。

起む

間をがだ。 赤い印気で があつた。 筆を執と い仕り 彼は其十日 つて原稿紙に向つた。 い、生物 の始まる迄に を なすく で利用が L 業は ようとし ま だ十日 漸 く済す

又己の する 烈きに 餓う を得ず自分の な 例は いがらい 腹 の病気に 418 の枚数を書いたがある 次第に衰へつく しかも他を居る 。恰も自分で自分の身體に きなしばなりなる など いった。 きない はなかつな 恰もわが衛生を虐待する 敵討でもし きを吸え 吸つて満足し ~ . た時、彼は筆 た 事が出來な 3 45 不快 やう した。 な事實を認 た彼は、猛 率を投げて 反抗で 彼は血 やうに、 0 0 E \* Y.

あ

型をしみ

た

れ

倒空

٤ 同製じ、 ظه な摩を揚 げ

活つ

何うし た困難 書か彼か りませんと云ひ放 の會見は彼れ たも へ出て來る氣のない 中家 を鳥が も遭遇せずに濟んだ。 0 を金に換へる段になって、 入つて 田 いも好る に渡 まなかった。 L ij て好い た最後 次ぐ人の必要があ 事は知れてゐ かったりと たい 言言 向なる 業に 何んな手 彼れは 對法 もら

> ŋ 外に仕 だ 矢やつ 力が な 3 N か で 4 比也 500 田汽 3 今迄の行掛 に 御物 頼らみ ŋ なさ あ 3

事 しんまり ま まあ左右で で B 有難なた ない 力。 11 な る 0 が が 公な他人を頼 番適當な所だらう。 む程と

あ

健学され 一は津守坂 判別 掛かけ って行つ

百 間遭 る

を見た。 Ŋ 田芒 L ひみつたれた真似も出來までも健ちゃんなんぞはか 姚嘉 0 つて 驚ない 悪な 11 健けたまる 健力 た妨察 希な だ 3 から、百圓位仕方がないだらうよ」 h は 腹にない事迄一人合點でべらく が、たいの爺さん 勿ら 他た なさ こさうな眼 額 Di. 顔だか と違語 を丸ぎ それ でつてい 6 < K ね。 i あ 7 さら 健定が 0 0 通信島星

皮なな だけ ね F. 御物 正是 早冬 御前 さんも 隨分 好的 V 面品 0

に通う 田汽 先刻から傍ば Ľ 此時始めて 皮質を 時に胡坐をかい 0 口を 瀧谷のは 利きい ŋ かいて た。

却か る心得額に つて可笑しか なか あ 健定さ う 7 1 10 笑き B 解ら 姚莉 新聞を見て 然かし 0 73 方がが カン し其言葉は姉を見てゐた比 0 健かだろ それ

> ば 機に X, で 健な ち 以 cop. れ るんだ は 好心 VI 110 御 金名を 取と とす

将賴朝公の獨 機 「此方とらとは少し 比び田だ は變挺な事ばか 2 の変がか 水で り云った。然し頼っ 寸法が ゐるんだか h だ。 右5

大語

は

\$ - 8

なく引き受けて吳れ

んだ

事

ない健三の 比田は懐かいやうに其處い K 0 比び口だ は 华家 はまだ何處、 日と見が揃 頃であった。 座室 上敷の となく新年の らを見廻. って 中に坐つた二人は、落付かなく新年の香がした。暮も春 健言 の宅を訪問 の取 ŋ 排は れ た独然 のは かな

置者 から書付を二 枚出 して

田彦の た。 係を斷つといふ 健三は一然る上は 其る まあ是で漸く 手蹟は誰 印光は 中は確に捺 枚に は 0 百 国の受取 事が古風な文句 心してあっ 片が付きまし 绑件 新院が いつた事 付っ 力之 75 で書か 向き後 カン た 7 000

ら默讀 め誓約件の うも御手 如是 L. 数きで とか ふ言葉を あ IJ がたら 馬以 鹿かに L

後日に

至岩

カーと

カ

~

後

日号

た

75 0

身とは な 50 な見る U 不高 中家生品 な は ば、 00 tr 彩泛: し、道葉に 清楚 的質が 面じ 0 of the 7 1100 £" 時じ ٤ ょ 0 ts 値ち なで 重な 期章 為為 思想 人生 心に V) 具作分類 老 時じな あ 先は生に 觸ぶの 期會 取と 3 ŋ 是記を 凡皇 勿論 的主 合あ IJ 同為 内急 办。 0 礼 0 0) 先生の その流 扱き 時也 15 を 7 どう る 感じ 集ま 知し はか集 道草 あ 3 れ る 道なる 奥に潜んだ非る事によつて、 V 生悲助生 作 る T -3. はは 」を 事をに 加食品效 書か 2 **建**芯 活态 獨公 が 讀よ カュ る .2. 世。 活き分える 先学 た 讀 あ れ あ 来する だ悲 11: て 0 る 者 一讀が が分が を る

凡皇風書 のそ IJ 四 2 オレ かなか 月春 扱き 政上 ر الح 中旬以 取とひか を ŋ カン は 扱いかり 先生 扱きる 方がで 3 消費 後二 取、前党 0 先生は 生芸 草色 る 1) > 後 為た 事是 上が 生 活 扱、 0 カン 生芯 氣色 8 書 613 TI が 10 かは、 分范 け は、 活が カント れい 氣是 れ ば 氣きに たり のものは丁度 先法 明治 -0 0 大告 は、大な 分法 正質中七 は た を あ から 0 カン 正" 0 7

> 7 T

20

る 0

刺き

0

息等し つが

1.

様き

江 れ

造中

7

20

る。

從片

此二

所

Ð

料を扱きなか

相感の手で相談

す

過誤

を

過誤

٤ め

カン

に遺め

手で に野の野

感情や

動信

を 度と

あ

る

って上が人

朓島

すー

川であっ

0

可か材きも

也を料きの

0) は

川之上

1) カン

扱きか

W

奥だ な材意 取上

かなきれ

朝時

75

カン

私於師告

あり

3

小等

内言で

説きあ

も気是記

作品

さい

る

た

先送 生ご

圣

光で

公言主語を 微音振い持いれ しりち、難 心さみを やななる人 片だづ は・ 難が道を を見る。 0 持は 人员 たく 楽って カン IJ 情に な ま 記さ دم 主 る ろ C. V た る樹手に對 \$ 8 Se Car 心 L あ 言い は ても 7 る。 愛問 礼 间等 持 を持ち と同なな L に見る 描刻 は 公言 一下門で 1. 7 で、 微言 振ぶ 然小 L 步 な は 自じ L 7 IJ 然为 懦みみ る す 近京 近京 作者 楽て 7 E 惠 る 事を 事是 A. てる。成は \$. る ts る から れる 0) そ 質り が オレ HE 4 は 出でれ の寛容をい 公言 假を役が 難だ 小來ず、 來き そ だ 然がし き ٤ き 過去であ 0 7/5 け な かける神経を持たいます、 て計画 主法人 站人 L 絡に 大公司を設定した。 1/2 ま 特力 公言 書る 公言 0 別念 75 0) ろ 0) ち 持6義 公が憎い所え の際み 道なる 0 愛さ カッ そ んで ち、務か 7 美 0 近常 を

7

あ

思

20

る

元に

カン

就で出でたった。 がよ る。然か L る 『道草』では、ひ 元が程度 面党 は、 氣き清さそ 力 いて見て THE. 質を 分が V なとの中 分言 から 1 紙な 夢を愛す でを常 ŋ を 中之四 新艺 ラ 多なな 交易互 瓦の進光に新いる L 外先生 生 1 上之 先法 驚嘆に F 6 也 道等 就 n 方では 何所に 倫敦塔」 ŋ 博特 1= 3 思蒙 る心な 7 5 た。 0 重な 物 捌きせ、 は 初期 る いて居を と二つ 0 0 美 館か る 猫些 值意 明的づい 0 B 主法 から 0 C の心での 其が 同意 事是 L 悉です れ ょ から は ŋ 红 K 公言 殊計 3 IJ 最ら 力 事是 そ 特表 7 中等方等 夢、 を 教と 施き 現場 反は の歴史の発して動く主はの発える 0) 多なな 1 誰続 \$ から 九 『倫敦塔』の醜い現 に高い を変む 面於 八 6 10 過台 殊 ラ 随 7 0 6 醜ない 年党に は 止しが 1 活だら 戦な 15 0 家 得之的意 楊言あ す ル あ 0 現、 3 坊潭 行 0 ま 形法 がけ す 0 方特 0 れ 0 现生 物 心で居をそ 12 (" 面於 7 ち ٤ 主人人 館が同り現まつの 15 思想 現る 事じ全然 10 Ł 眼が割りの。美で をよった のは 公言件法部為 オレ は 2 0 がれ れ から れ 0

# 漱 石集」の

私なの か T 此事 0 は 漱き な 0 簡か 番石先生 單に る to 办 あ 私からし \$ る たと思い思想が思います。 編介 知し 神に オレ 考かん 所にす を書か 化上 方を る 上之般と いて造 に、 、或は何等の讀者にとつ た カン に就 は、

は一十 到底, を除外 是には 面常 名於 ずる 作品 0 心を 否語は 4. 0 ま あつと 序是 可加 るづ第 た作品 0 は、 C B は猫で 能の まで 極清 の顕著 ある。 なけ 限等 83 0 0 書か た -0 事 に集中に加 れば 6 とは 書 為語 然し『猫』の き 讀よ 代語 あ n 0 れ つる。 る は 續記 力さ たる 孙 あ なら 趣品 一は 言 け 批世 切当 5 向雪 第に許る。 うて B なく た。 ij 頁 然か 7 初信 九 製 25 CF. めて なく、 3 た。 全党が 寸 そ なる 6 る ح 書か 3 先送 0 れ 8 0) 編品 此二 3 積る 上之 他た なけ ٤ 作き 0 つがて ŋ 猫を V 0 -0 品公 を ふ意 重要な 所、 から 九 あ 111-4 是は、章 100 当は 身と を 書か は元來最 先 生 生 間以 ば 3 なく、 スが『猫を カュ 味 置お なら 以い 的主 作品 めかた き で、 上版の 到弯 な 有智

尾を

のら

元

0

様な文章

であるから、

た

が

あ

ŋ

も晴

オレ

de

力>

73

iÈ

持

&

交

为

梅金 猫やから E L な 2 第 此方 な なけ 第言 と言つ 智等の 後だって オレ 700 ば 書かく を選ぎ 消えて ¥, 章と章とで T 0 C 24 1-15 なく 様言 る。 げ な そ 0 章したう た オレ 何こ 所で ~ 0 途と はし 6 माई そがで向き 7 ŋ

ئے ف 支記

猫きらい は 何连反览 に違款 は恐らく はそ しこの B かつ 充分に かしら 先き L 事を に慎ま 0 きを 文章が 盐 想像 0) 75 豫上 書かき 然とし とし 終結 後記に 第言 想き 3 は 持ち 7 、來る カン 第三 0 續言 を を な 引かき 形法 75 0 it 7 趣きま 是記は 味 を書かく 多 る ても 5 おな 青い 出だ と殊記 0 時点に 0 事是 方特 を待つ 整へ 無か可い 3 0 を い様言 ばば何 から見て 九 時害 は は 方がが へ文章とな はないに は無流先生に たも 私 には な感じ 所 てゐて、 の結束 Oi を書く 3 か 第言 0 想き 書 ŋ 付 0 飲き とは を おかんが \$60 あ 時事に 0 0 事 與密 LI 50 それ -第だ 第二 あ 鍛さ から 田。 1 0 節等 てねた 一とで 想等 る る。 所を身と る d. 來含 然 K が 3 先生 を書か L は de de 15 然よ た な

意いたいなる この意か る。 て、 調を子 将軍 25 0) 25 味み 心持は る 3 は から そ を 所 家党 の第に だと見る 持ちい さら 味み から る から言い は 書か 思な あ から 猫との きまくる U. 様に、『猫」十 切き 力。 IT 7 尚存 0 るるとは、 事も 6 7 何先 て、「猫」の 進んで って自由に 第に三 全芸部 غے -0 曲 と言 なく 西へきる。 ま を れ 代信 6 行 から を選ぎ 表さ 後ま 13. 0 草ら 感じに 第三 7 げ れ故意 の基 み 4 3 C 書かき 上声 得す 丁に寧語 なる る 能 私は、 げ る 0) 變な 丁度三代 つて来き を た 2 6 確認 も考へ 第6 三 0 あ またか 6 事 あ ų, あ

その 何だ 問題 そ て、 カン 2 V. た。 を 屯 0 先生に る を 書か 實先生 點泛 先ま 光法生 笑 た なぜ を 1,5 (" び文章 B から 7 红 の不真面目に 存在 折贫紙袋 为 なら、 0 有等 温き 加多 思 ほ 6 ٤. るを 11 E を あ L ٤ 一般な れ てゐな 0 5 たみだ て 當時 書か な けていま 歌迎 圆: な いて ٤ 面它 た事 さら 0 を 有智 111 カン ٤ 少さ 間 る 0 な真に 0 0 た。 て先生を、資格性を L 作学 7 7 0 劒 B 先 だ 生 さ 多思 力。 なつ 今に から な 6 讀よ 00 3 た。 作家が そ 奥だ 3 は は は随分担 とる あ 北 ٤ F 歳な 然 家と 事が 面也 مود ان L 50 目的 れ を 獨智 TE

ては大した 小芸緒と品なに 遠慮小等遠を是れ 0 6 6 7 小は品に 暖 がおしかっ 品の持つは 沁らや 相言 最高後 その 違を る。 を な か味み で離れる を後期 便 ある 懐かし かな潤ひを多た 潤ひ つ は IE は 宜 た意い その 興き は なす れ 上上獨立 たも 0 別まで三つ 當時 味と 00 前門期 通って 味るを 別に 氣を負つ を 以为 る れ B 中語の 1/2/to を持ち 0 道草の は、 ある を點況 が、 0 こいふ事に 分がに 一つの空氣を 玲瓏玉の様な、然 たさない。 1/13 0 3 おる 多分に帯び X, 期主 あ って 10 年代が大正四 作がてるこ 事を 檢以 分け 小智 た迄の 0) た様な感じ 0 る と劉照 玉なの 似して見る の中に カン 回かい 割なに つと根 事是 事员 起因す には たの にはそれが強んど消 0 0 様な感 唯『硝子』 は 知 制活経 相違で 根本的 事で は 7 する。 れ 期に ると 疑がひか は、 ねると 事も、あ 75 3 あ 0 弘 0 るる。 Ľ れ 全党に 年であ 心でが ある。 から 私 0) い脈々り な 厅艺 集 0,) ある種は 期に判に判に判された かであ y. ふき in 心言 な が どう 先生 々とし が往々に れ等 3. 小家か 0 0) 先生 前別は、 国力 ٤ 0 け み そ 1 ぜ 様常に

然も私は、いればしなけ 長篇小説で 説は好き る筈だとも考へ چ. れ ~ なら に見える。 私は、『日記』と『思ひ出す 事 ほ 限から はど此三つ を意味 先生に 中期の んどない、然 生しと文あり 別の作品は凡て長篇小説計り、ため、これた、真敷の集では日むを得れた。真敷の集では日むを得れた。 ٤ j-をとると る。 ふ事を てゐる 弘 なもに道草 れば、 . C. に 0 、充分に ر، ئ. 0 事を ある。 重物 当が 事是 事など」のは 是れは、 き なる 動? は 中期を代表 を 置 カン 然し ٤ 力> 中 いいふ 6 0 ない 7 6 C 沙き しゐる のを養 短篇小 事员 あ 0 以比 は 集と 2

和二年五月 小宫豐隆

昭

Ф

その で來る 此一人 す 所 開いたない 得之 B 0 別天去私の と見得た ŋ けい 事、 ts カン 當等時 といりい ず 件、 髮結 My 3 主は我ない。 西北 來 た を そ 0 治世 床之 0 0 4,4 女公 光だされ の原主が 现意 明治 はで 0 B 现、 珍 す がどう 最高が it 列音 は す 0 0 質、 の夢は、 6 \$ ると 3 き 0 6 13 0 は 觀かん 心でいる て見せ 0 な 0 事、 3 カン れ カン 僧で V とも 此二 かどう 0 カン 件》 むが放 た 15 0 小营 9 先生 堂等人 調等中等 0 17 た 现、现、 所 を み 説さ + て吳 問为 美 する 和わ 0 質 實、 0 で n 年党 主人公う 夢と はに美し 0) 0 ば 8 そ 0 題 カユ あ 人是 仕方を 自也 な 15 0 れ ٤ 坊 る 分が 角を 現》 0 3 ŧ る。 ts カン 3 受け 實、事品 75 は 5 が さら は、後言ない、後言ない、後言ない、後言ない、後言ない、後言ない、 7 6 を美さ 受け 旦た。 11 4 磨す 中意 15 から 夢を n ٤ の一選えの性に面に 情を ŋ تع 7 L を ٤ 0 HI TO 5 愛あい K 减分 る

洋湾 先芸的音 生芸に 先だっ 生だた。 題にするな 日に記し 善等 寫しは、 として ては 力> 6 1 な材料を提ばならない程 抄ぎ ح た 先芸生 門為 の田5日記 0 ¥, 0) 出版 命名 五大な時間と大大性 本院店 谱和 者别 0 JE JE は、 0 ٤ 人と 程是 L た日記 誰なで 0 7 是れは 0 あ あ 機に於ける から彼 化的 17 そ 我和我に る。 0 術、 0 んだった 3 先生 大意 ٤ 您意 晩ぜ 思想が に比所から 年代の は 明的同分 に無比に貴 血は 0 カン る光光 神ど 治 研究 6 6 心境 川だす を PU 製まり ŋ あ 與 + 良よう 出ったったっ 0 事是 T. 具重なった。 0 の心特の描 間常 た。 10 年祭 開展を問える ક の同想を 亢 弘 修善寺 是礼 t つ L 月 0 東き機き修る て貴き なく は 中东

寺 ある、 漢なる 生きな る つて、 愛記す す病中以 非 0 0 た。 る 特に 修善寺 番 私なし かい 以後に関する 挟きま 私た は、こ 私 可病中 かたい、 オレ に嬉れ V OF HE って サ 修品 番说可 しく思ふ。 る 善寺 1 0 る。 先生 何く 1,0 4 を、 三を 句が 先芸生 を集まり出るに 0) 同時に 0 先だ、生だ は 後亡 に加金 一般に を 此と あ 0) 番純粋 露っの 公然 句 る ٤ 何 けに 漢な計 ずる句 ٤ る 15 は、修善 事に 信 詩 は し得っ Ľ 2 先見と 現意 T ょ を

すす

各

0

.0

\*

あ

外の言葉で

醜ない

现、 天

僧行 15

生 -(0

かん

後年

0

則

大去私

る

夢を愛

す れる為

٤

から

より

大震

なっと を

3 質、

0 むら 73

0

止場さ

15

は

先其生

内生は

は

は れ 7 わ る 0 は な V **⊅**≥ Ł 3 思報 つて 3 3 0

唐と

激品

L

4

かたち

Ti

急認

回力

轉

を

L

TI

け

22

ば

な

b

ts

カン

いいがあが 先生』は 別がある。 小き表言形だる品が現代式をた 來きる 先生 情じ 是なあら U 1 私 T 为 武をた 見み 小艺 غ ラ 0) は を除りなる事と の発生 品が の動き 3-6 代於 1 小品 0 る ゆ FIZ 差が 時等 る あ で ル 詩し事を 表含 修善寺 の多程 あ 0 \$ 中の物が 敗文に於い は、詩には き 越 る。 本 5 小艺 小品』の を前期 前党 る 物 私な ٤ Ł あ 相覧が 0 L はし 是記は 大きの 前為期 館力 ては L 3 1110 た ての素に 0) 中美 を後期 外等 カン 先生は は中期の 1 小芎 ٤ がて、 到院底 での文言 中加 は -0 中期 を選ばを選ば ~ 小当 0 最っと なる 0 ル 0 なる美しい小品で の論二人に思 3 先法 HIL 考がんが 山办 集 6 神 先艾 ٤ カ 代意 さらして詩に 也 0 ~ を そ し後期 生 は 5 は、 期會 レイ 素を 具たいかの小 ζ は、 0 0 ts 6 一年を經て 質ら さら 小艺 小艺 を 永日小品 B とに 私ない グ れ 小等 L 選合 中期 何と を 對於 焼か 先艾 な 10 最かっと 4 所 15 0 分けて、 ٤ て書かり ٤, -٤ 少くとも 攫ぶ る カン 與東 ¥, 最も近 0 も純なな 恵をま 先法 味 代芯 15 0 む事を Ł 間が 從於 過沙を前 先先生 尖岸 7 を 表分 0,) あ 此台 ~ 少さ 15 る 礼 が 同意 12 な 出

重5%

供

す

る

弘

0

で

あ

3

れ

0

2

6

は

な

5

日与

日記』には多

<

0

愛は

句《

٤

九月より「十

八世紀英文學

場ぐ。同じ月で文學論」講了。

木町五十七 なる。 治三 七月の 九月より 高等學校並 のホ 四点日か 一番地に下居。第五高等學校を解 ŀ 文科大學にて『文學論』を開講 朝。 þ ギ K ス 一月末本郷區駒込千駄 に『自轉車日記』を 東京帝國大學講師

明治三十 て の「帝國文學」に『マ -[-一月出版の「英文學會叢誌 を、十一月十二月の「 ク ~ ス ホトト とながい。 0 当会に就 に翻譯して V

「學燈」に『カーライルをなどのでは、では、などがなどのでは、これではなればない。 治三 のつか 四月の「ホトト 月の「ホトトギス」に『吾輩 ŀ 月の「七人」に『琴のそら音』を、六月の の丘を揚ぐ。接っまして、七月の「ホトギス」に『猫』の四を、七月の「ホト こに『吾輩は神 ギス」に『幻影 ル 博物館 猫である」の の盾」と『猫』の三 品を掲ぐ。 塔を、同じ月 はは 猫智 で ある 0 九 (二)を、 トト 族 0

朋

揚かる。 名な 0 下に出る 版さる)を開 講 する 月影 の「中 央

+ -月『吾輩は猫 である」上篇出版。

日かを に『草枕 0 治三 水 ・ス」に『坊 月の「帝國文學」に『趣味 ŀ þ 차 ŀ þ ŀ ギス ギ ŀ ス ギ 0 こに『猫』の 」に『猫」の九) ス」に『猫』の七) 5 十月の「中央公論 やん」と『猫』の一つとを、八 (二)を、 かを、四月 0) と(八) 九月の「新小説」 退傳』を、 とを、 E の水 三二百十 ---同意 歳 じ 月 夏 八月の 二月の トト

十二月二十七日本郷駒込西片町十番地一年の まずんとものは、十二月『鶉鶴川田 阪・十二月『鶉鶴川田 阪・ 五. 月『漾虚集』出版。十 一月『吾輩は 世地ろノ II 猫是 0 七 あ

術學 一月の「 第一高等學校並 治四 1 校文學會の為に『文藝 朝日新聞社に 水 トギス」に『野分』を掲ぐ。四 東京帝國大學講師 心に入る。 大社の後東京美國大學講師の職を 0 哲學的基準 月か

> 十三日 講 の哲學的基礎』を「朝日」に連載す。 演先 す。 より十月一 Tî. 月三日 二十 の一人記 九 日まで『虞美人草』を 0 解に 次? 六代的 4 で三文だ

下篇出版。
五月『文學論』出版。
一 こに連載 す。 六月『香輩は 猫さ 6 あ

居。 九月二十九日牛込属早稻田南町七番地 轉足

を連載す。 明 連続 三日 より十二月二十九日 東京朝日 會にて一創作 日号 1 より「大阪朝日」に、 より「大阪朝日」に「文鳥」を連載 ギ ス 日」に「夢十夜 」に『創作家の態度』を掲ぐ。 より四 二月十五 家のの 月六日 態度」を講演 まで『三四郎 夜』を連載す。 日朝日朝日 支 七月二十五日 日新聞主催の講演で「朝日」に『坑夫』 日 を「朝日 門がつ 九月的一 す。七月 より 日号

一月『虞美人草』出版。 九月『草合』出

治 一月的十一 HIZ 四点 十四篇シリ を 二月十四日 一大阪朝日 互思 は、(個でなどの) +

作年表」にその凡てを貧つてぬる。 小宮騪隆) みあれば、兩方の「朝」」に殆んど同時に掲載されたと考へても問途はないと思ふ。この「朝日新聞」 するといふ約束があつたが、 掲載の日は雨方必ずしめ同じであるといふ譚に行かず、 又どらかする 年度の何號に出てゐるかを助かにし得ない爲に、此所には採録されてゐない。 それから、先生が朝 から、長短に抑らず、出來るだけ採鑠する事にした。然しこの初期の文章といへども、公衆の眼にいふものを入れだすと、分量が餘り多くなりすぎるからである。唯初期の文章だけは、數が少ない に載っためのの年表は、 鶯て上野政務を通して 東京朝日新聞調査部を煩はして作製して貰った『著 と甚だ煩はしくなるから、まざ「東京朝日新聞」で統一する事にしたのである。然し罪に「朝日」との と一方だけで戦せて一方では戦せそびれるといふ様な場合さへあつて、それを一々書き記してゐる 味するものである事を断つて置きたい。先生人社の際にその作品は必ず東京大阪の兩「朝日」に掲載 日新聞に入社してから後のめのは、單に「朝日」とのみ書いてある日附は、「東京朝日新聞」の日附を意 『方文記』英譚の様なものは、「亞細亞協會雜誌」に厳せられたといふ喰があるのみで、末だにそれが何 觸れる事を豫想して書かれ且つ印刷されたものに限られる。例へば明治二十四年十二月八日 脱稿の (この年表からは、先生の俳句漢詩序文小論文の類は、 輕重に拘らず、大部分省かれてゐる。さら

諸氏とともに「哲学雑誌」編纂員となる。十月 酸輔、立花銑三郎、松本文三郎、大島義脩のでは、 ちきいきまする まきがきょう 産きでなる 東京帝國大學文科大學在學中。七月、藤代との意味をないてないであるというないである。 の「哲學雜誌」に『文壇に於ける平等主義の代

表者ウオルト・ホイットマンの詩について』を

明治二十八年 四月、愛媛縣松山中學校に赴任す。十一月のはか、公会はあのなかのなかがあった。 月の「哲學雜誌」に『英國詩人の天地山川に對 「保惠會變誌」(松山中學校校友會雜誌)に『愚にはいています」というないである。 七月文科大學卒業。 する觀念」を運載す。

明治二十九年 四月、松山中學校を解して、熊本第五高等學

見数則」を掲ぐ。

明治二十六年

に劉する觀念』を講演す。三月四月五月六十二十四文學談話會にて『英國詩人の天命の党

明治三十年 三月の「江湖雜誌」に『トリストラム・シャンデ 學校校友會雜誌)に「人生」を掲ぐ。 を掲ぐ。

校に赴任す。

十月の「龍南會雜誌」(第五高等

明治三十一年 十一月十二月の「ホトトギス」に『不言之言』を

明治三十二年 誌』を、八月の「ホトトギス」に『小説 四月の「ホトトギス」に『英國の文人と新聞雑 ンの批評」を掲ぐ。 エイルヰ

明治三十三 五月十二日英語研究の為英國留學を命ぜら れ、九月八日横濱簽十月二十八日倫敦着。 四歲

明治三十四年 に五月六月の「ホトトギス」に連載さる。 正問子規に宛てたる私信『倫教消息』の名の下

|                               |         |          |   | 1        |
|-------------------------------|---------|----------|---|----------|
| 發兌                            |         |          |   | 昭和二年六月五日 |
| 京市麹町區内幸                       |         |          |   | 發 印 行 刷  |
| ン町一                           | Ep      | 發        | 著 |          |
| が丁<br>日<br><u>電</u> 参         | 刷       | 行        |   | 現        |
| 番階地 <sub>、</sub>              | 者       | 者        | 者 | 代日本文學    |
| 改                             | 杉       | Щ        | 夏 | 全<br>集   |
| 電 根<br>器 巷<br>銀銀銀東 当:<br>座座座京 | 東京市中込區市 | 東京市麹町區內幸 | 目 | 第十       |
| 五四一八〇五七四四五三〇                  | 谷加賀町一   | 一丁 日     | 淶 | 九<br>篇   |
| 本八三二 <u></u>                  | ==      | 地美       | 石 |          |

別印含英秀 社會玄糕

途につき 十月十十 す。 丁月十 丁七日錦京 日をま 九月二十四日 一月二十 介意を 一日田發滿韓 ま 五 五日よ 『それ 十月二十 げ ŋ り一朝日 解放行 -日星の 月ち

三月『文學評論』出版。五 月三四 郎出 版。

大田より『思い出す事など写朝日」に掲げ、 大田より『思い出す事など写朝日」に掲げ、 大田大田修業等に軸地。十七日、十九日、 大田大田修業等に軸地。十七日、十九日、 大田はと明練さて叱血。十月十一日快 大田はと明練さて叱血。十月十一日快 大田はと明練さて叱血。十月十一日快 工艺 日う年 情務の疑にて、 日まで『門』を「朝日まで『門』を「朝日まで『門』を「朝日まで『門』を「朝日本」 勝病院入院。 一日快復し おければいます。

七月十六日。 が、十一月十五日に の 大月 大正二年 の 大月 大日 は 日 で は あい で から 10 四月七年 で から 10 四月七年 から 10 四月七年 から 10 四月七年 から 10 四月七年 から 10 四月七年 から 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日本 10 日 一月講演集 胃潰瘍 八日よりた 月七日 と自じ 15 その續稿『塵勞』連載 の高語 日かけ 至岩 はいい 味。『行いに、味のでは、 出版 完結結 味。『行人』は

先生

朝

掲か

十五

八日胃腸病は

す事

ど、掲載され

出版

版。

一月『行人』田版。十月『心』田版。

りより八月十一かまで「素人と黒人」

+

IF.

九月『彼岸過光』山十二月六日より 「朝日」に連載されます。 治 大正元年まり四月二十九日まで、大正元年まり四月二十九日まで、大正元年まり、一十月十五日まで、大正元年まり、一十月十五日まで、一大田より、一行人、連載されている。 月十五日より十月二十九日まで『彼岸過迄』を 十九日まで『彼岸過迄』を 中九日まで『彼岸過迄』を れ始む。 す

明

大 四月『硝子戸の中』出版。 +6 月道草」出版

はまで『監頭録』を ・八日より二月十 ・十一月二十二日より『明 ・十一月二十二日まり『明 ・十一月二十二日まり『明 1 計画録

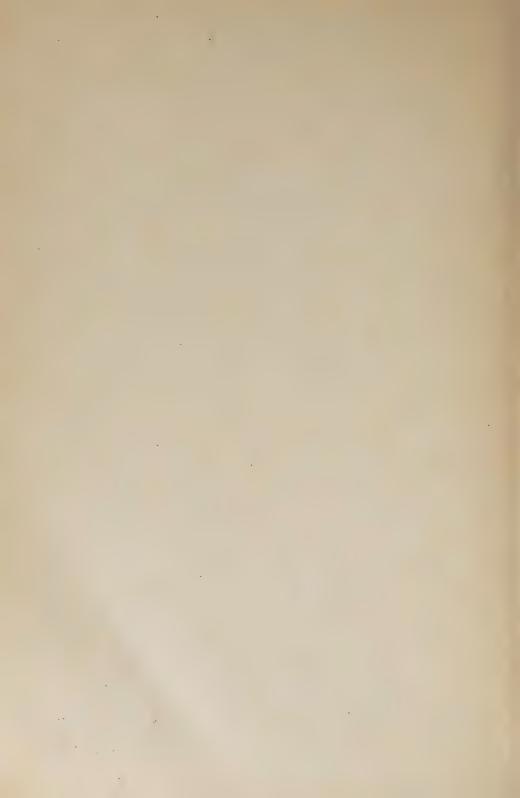



神塚



